# تختال الأعمالات

وفيابت

7971 - 0731a

7791 - 71.70

مِحَرِّ مِنْ مِرَرِضان بُولِسَّن سيُّا هِرُهُ وَلِرُهُ الْلِزُّبِيْرِ

المجَلدَّالِّابَع سَعداللَّه - عبدُ الْحَكيث م



جَمِيتِ عِلَى فَوْقِ مَ مَحْفَى فَلَى الطَّبِعَةُ الرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ (مُوسَعِةٌ ) (مُوسَعِةٌ ) (مُوسَعِةٌ )



الجمهورية اليمنية / عدن هاتف (١٠٩٦٧/٢/٣٩٧٧٧٠) فاكس (١٠٩٦٧/٢/٣٩٧٧٧٠)

E-mail: drwfaq@gmail.com

## سعد الله أحمد ونُّوس (۱۳۲۰ – ۱۶۱۸ هـ = ۱۹۶۱ – ۱۹۹۷م) کاتب مسرحي، محرر صحفي.



من حصين البحر شمالي طرطوس في سوريا. حصل على إجازة من قسم الصحافة بجامعة القاهرة، ودبلوم دراسات مسرحية من باريس. عمل في صحيفة «البعث»، ومجلة «الحياة المسرحية» ومجلة «أسامة» للأطفال. مدير مسارح وموسيقى بلده. ذكر أنه تأثر بالمدرسة الفرنسية، وبالذات سارتر وكامو. حاز على جائزة سلطان العويس الثقافية في مجال التأليف المسرحي. مات بالسرطان في ٨ التأليف المسرحي. مات بالسرطان في ٨ عرم، ١٥ أيار (مايو).



سعدالله أحمد ونوس رأس تحرير مجلة (الحياة المسرحية) وغيرها

## ومماكتب فيه:

- مسرح سعد الله ونوس: دراسة فنية/ خالد عبداللطيف رمضان.

 سهرة مع سعد الله ونوس: الصيد في الماء العكر/ محمد إسماعيل بصل.

- سعد الله ونوس: الأصداء الأولى للرحيل/ إعداد وتوثيق على القيم، حسين العودات، حسن م.يوسف.

نحو نظرية لسانية مسرحية: مسرح سعد الله ونوس نموذجًا تطبيقيًا/ محمد إسماعيل بصل. البناء الدرامي في مسرحيات سعد الله ونوس/ أحمد قتيبة (رسالة ماجستير من جامعة الموصل).

مسرح سعد الله ونوس بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي/ محمد عزام.

الكلمة الفصل في مسرح سعد الله ونوس/ إسماعيل فهد إسماعيل.

حكى الطائر سعد الله ونوس/ عبلة الرويني. قراءات سيميائية في مسرح سعد الله ونوس: نصوص التسعينات نموذجًا/ محمد إسماعيل بصل.

الفرجة في مسرح سعد الله ونوس بين جماعية الإنتاج وجمالية التلقي/ محمد جبار (رسالة دبلوم سجلت في كلية الآداب بوجدة عام ١٩٩٦م).

أغنيات الرحيل الونوسية/ أحمد سخسوخ. ومن مؤلفاته: حكايا جوقة التماثيل، حفلة سمر من أجل ٥ حزيران، مغامرة رأس المملوك جابر ومعه: الفيل يا ملك الزمان (مسرحيتان)، سهرة مع أبي خليل القباني، الملك هو الملك، مأساة بائع الدبس، رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة، بيانات لمسرح عربي، المسرح في مصر، منمنمات تاريخية، العائلة توت/ آسطفان أوكريني فيلار (ترجمة)، حول التقاليد المسرحية/ جان فيلار (ترجمة). وصدرت أعماله الكاملة فيلار (ترجمة). وصدرت أعماله الكاملة عام ١٩٩٩ه (١٩٧٩م). وله عناوين كتب أخرى: أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

المؤلفين) (1). معجم المؤلفين السوريين ص ٥٣٢، أعلام الأدب العربي المعاصر ١٣٧٦/٢، دليل الإعلام والأعلام ص ٥٨٨، أعضاء اتقاد الكُتاب العرب ص ٧٤٧، الفيصل ع ٢٤٨ ص ١١٧، وع ٢٩٨ م موسوعة الأدباء والشعراء العرب ١٣٢/٢، موسوعة أعلام العرب المبدعين ١٨٧/٢، ملحق جريدة تشرين رقم (٢)، الموسوعة الموجزة ٣/١٢١/، ملحق جريدة تشرين رقم

سعد الله خان (۱۳۲۰ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۶۱ - ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

سعد الله سعود الحلاني (۱۳٤٦ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعد الله سوريال (۱۰۰۰ – ۱۶۳۶ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعدون حاتم الدارجي (١٣٧٧ - ١٤١٣ه؟ = ١٩٥٧ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

**سعدون حسين الشمَّري** (١٣٢٢ - ١٣٩٩هـ = ١٩٠٤ - ١٩٧٩م) قائد عسكري.



ولد في حائل بالسعودية، تدرَّب في سورية أثناء الاحتلال الفرنسي، استقال ليلحق بالجيش الأردني حتى كان ملازمًا أول، واستقال من هناك أيضًا ليكوِّن نواة الفوج السعودي ويتولَّى قيادته عام ١٩٤٨م إلى فلسطين، وقد قاتل في أول معركة في مستعمرة الزراعة قبل دخول الجيوش العربية فلسطين، الزراعة قبل دخول الجيوش العربية فلسطين، إلى رتبة عقيد، وكان قائد سلاح الحدود في منطقة جازان، ثم في الرياض. نال أوسمة وميداليات عديدة، من دول عربية وأجنبية:

سورية ولبنان والسعودية وبريطانيا وفرنسا؟ مات في ١٠ رمضان، ٣ آب (أغسطس). صدرت مذكراته بعد وفاته بعنوان: مذكرات قائد الفوج السعودي في حرب تحرير فلسطين الأولى ١٩٤٨م العقيد سعدون حسين الشمري: وثائق وخطابات وصور(١).

سعدون حمّادي (۱۳٤٩ - ۱۹۲۸ هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۷م) رجل دولة، قومي حزبي وخبير اقتصادي وزير.



ولد في كربلاء. حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ويسكانسن بأمريكا. وقبل ذلك كان في الجامعة الأمريكية ببيروت، وفيها مارس أنشطة ثقافية وسياسية، منها رئاسة تحرير مجلة العروة (سنة ١٣٧١هـ)، وكان الأمين العام لمنظمة حزب البعث العربي الاشتراكي. ثم كان له نشاط سياسي بأمريكا، فرأس جمعية الطلبة العرب في الجامعة التي تخرَّج منها. عاد إلى وطنه ليدرِّس الاقتصاد الزراعي في جامعة بغداد. ووقفت في مصدر على أنه أول بعثى عراقي، وأنه هو الذي أدخل حزب البعث العربي الاشتراكي للعراق, ويتحمل بذلك قسطًا كبيرًا من الآثام لما حلَّ بشعبها من جرّاته. وبعد تُورة ١٤ تموز ١٩٥٨م رأس تحرير جريدة الجمهورية الموالية لحزب البعث، وعند انحراف عبدالكريم قاسم غادر إلى ليبيا باحثًا اقتصاديًا، عاد بعد ثورة ١٤ رمضان ليصبح وزيرًا للإصلاح الزراعي، ثم

(١) وترجمته منه.

كان أستاذًا في معهد التخطيط التابع للأمم المتحدة بدمشق. وبعد ثورة ۱۷ تموز عاد ليصبح وزيرًا للنفط، ثم وزيرًا للخارجية، فرئيس المحلس الوطني، وعضو مجلس قيادة الثورة، فرئيسًا للوزراء سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م)، ثم مستشارًا لرئيس الجمهورية، ورئيسًا للمجلس الوطني. ومن أنشطته العلمية كونه رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، ورئيس مجلس الأمناء لمركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، وعضو الجحمع العلمي العراقي. وكان داعية قوميًا، وسعى من خلال خبرته السياسية والاقتصادية إلى تحقيق الوحدة العربية (؟). حضر مؤتمرات كثيرة، وكتب في الصحف والدوريات العربية الكثير من المقالات والدراسات...مات يوم الجمعة ۲۲ صفر، ۱٦ آذار (مارس).



سعدون حمادي كان رئيس مجلس الأمناء بمركز دراسات الوحدة العربية

ومما كتب فيه: الدكتور سعدون حمادي: السيرة والعطاء/ حميد مجيد هدو.

وله كتب مطبوعة، مثل: تجديد الحديث عن القومية والوحدة، العقل والضمير، عن القومية والوحدة العربية: سألني سائل فأجبت، قضايا الثورة العربية، قضية القومية العربية مشكلة وحلًا وأسلوبًا، القومية العربية والتحديات المعاصرة، نحن والشيوعية في الأزمنة الحاضرة، نحو إصلاح زراعي اشتراكي، مذكرات وآراء في شؤون النفط، ملاحظات حول قضية في شؤون النفط، ملاحظات حول قضية الحرب مع إيران، الاستقلالية في السياسة الحارجية: نحو توضيح أدق لمعنى الاستقلال في سياسة العراق الخارجية، مقالات في التحويل الاشتراكي، وغيرها المذكورة في التحويل الاشتراكي، وغيرها المذكورة في

(تكملة معجم المؤلفين). وقد صدرت أعماله الكاملة في ثلاثة مجلدات عن مركز دراسات الوحدة العربية (٢٠).

## سعدون عنتر الجنابي (۲۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

**سعدون غیدان** (۱۳٤۹ – ۲۰۶۱ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۸۶م) عسکر*ي* سیاسی.



من عشيرة الكروية بمحافظة ديالي في العراق، وأصله من الرمادي. عندما كان برتبة نقيب عام ١٣٨٨ه (١٩٦٨م) كان يشغل منصب آمر كتيبة دبابات القصر الجمهوري. اتفق مع عبدالرزاق النايف للإطاحة بعبدالسلام عارف وبالتعاون مع البكر، فالتزم، وفي صبيحة السابع عشر من تموز ١٩٦٨م قاد الدبابات إلى القصر الجمهوري بانتظار الانقلابيين، فاستسلم عارف، وسلم غيدان مفاتيح القصر لهم. بعد أن هدده صدام بفضحه في أشرطة الفيديو التي صورته مع المومسات، التزم بموافقته ومشاركته لتنحية عبدالرزاق النايف من رئاسة الوزراء. وتم ذلك فعلًا في ٣٠ تموز ۱۹۲۸م (۱۳۸۸ه)، ونال ترقیات عسكرية ووظيفية، حيث رقى من رتبة

 (۲) موسوعة أعلام الحكمة ۲۱۰/۱، موسوعة أعلام العراق ۱/۲۸، معجم المؤلفين العراقيين ۲۷/۲، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۹۳/۳، الموسوعة الحرة ۲۰۱۱/۸/۲۳م.

نقيب إلى فريق، وعيِّن عضوًا فيما يسمى بحلس قيادة الثورة. وفي خلال سنوات شغل مناصب وزارية، بينها منصب وزير الداخلية، ومنصب وزير المواصلات. ثم أراد صدام أن يتخلص منه، فجرَّده من مناصبه، وسلِّطت عليه أشعة كيماوية أصيب إثرها بالسرطان، واختار لندن للمعالجة، فمات هناك بعد مدة قليلة. ثم إن الشاب الذي سلط عليه الأشعة قُتل طعنًا بالسكاكين (۱)!

سعدي أحمد زيدان (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعدي إسماعيل البرزنجي (۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) مستشار قانوني.



من العراق. نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة غرينوبل في فرنسا. نائب التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، رئيس قسم القانون في جامعة صلاح الدين بأربيل، عميد كلية القانون والسياسة بها، ثم رئيس الجامعة. مستشار قانوني لرئيس إقليم كردستان، وزير الاقتصاد والمال في حكومة الإقليم. كان له دور كبير في وضع الدستور الدائم للعراق. توفي يوم السبت ٢٥ شعبان، ١٤ تموز.

حرَّر خمسة كتب، وترجم كتابين، وله عشرات الدراسات المنشورة في القانون والسياسة.

(١) محطة الموت ص ١٢٩، موسوعة السياسة ١٦٦/٣. وقد تكون وفاته في حدود ١٤٠٠ه.

من عناوين كتبه المطبوعة: الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الغربي والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الإنجاب الجديد...: دراسة مقارنة في ضوء القانون المقارن والأحلاق والشريعة، ملاحظات نقدية في القانون المدني (۲).

سع*دي* توفيق بصبوص (۱۳٤٣ - ۱٤١٨ هـ = ۱۹۲۶ - ۱۹۹۷م)

إذاعي إعلامي ثائر. ولد في طرابلس الشام. درس العلوم

الدينية في القسم الشرعى التابع لكلية التربية والتعليم الإسلامية في طرابلس. صاحب القائد فوزي القاوقجي، وشارك في ثورة رشيد عالى الكيلاني بالعراق، ولما فشلت غادر إلى سورية، وكلِّف من قبل ألمانيا بالاتصال بالقبائل العربية وحضّها للقيام بانتفاضات عسكرية، خضع لدورة عسكرية بأثينا، وافتتح إذاعة سرية للمحور باسم (إذاعة العرب الأحرار) وكانت تابعة لأركان حرب القوات الألمانية المكلفة بمهاجمة الشرق الأوسط، وخطب فيها كثيرًا مهاجمًا الإنجليز والفرنسيين المحتلين. ومضى إلى ألمانيا فكلفه هتلر بتسلم (إذاعة برلين العربية)، وتولَّى الحديث فيها طوال معارك برلين. ولما سقطت اعتُقل من قبل القوات البريطانية وسُجن وعذِّب، إلى أن أطلق سراحه بوساطة عربية، انتقل إلى فلسطين ليؤسِّس فيها إذاعة (صوت النضال العربي من فلسطين العربية) في قرية بجع النابلسية. ولما انسحبت الجيوش العربية دُعي إلى سورية ليسهم في تأسيس إذاعتها الرسمية، ومنها إلى لبنان ليرأس الإذاعة اللبنانية، ثم إلى السعودية ليؤسِّس أول إذاعة في الخليج العربي. وعمل مراسلًا لجريدة (الحياة). عاد إلى لبنان وأنشأ

(۲) موقع درر العراق (إثر وفاته)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٠٢/٣.

سعدي فيضي عبدالرزاق (۰۰۰ - ۱۹۱۱ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

مع الموسيقارين حليم الرومي وتوفيق الباشا

شركة للإنتاج الفني، ومكتبًا للتدقيق اللغوي.

ولم يحفظ له نص في إذاعة لبنان، فقد كانت

تعليقاته وتحليلاته كلها على الهواء! وتوفي في

بيروت بتاريخ ٢ جمادي الآخرة، ٤ تشرين

الأول(٣).

سعدي المكي = سعيد رحمة الله

سعدي ياسين = محمد سعدي ياسين

سعدية حامد غنيم (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

السعدية قاصد (۱۳۸۸ – ۱٤۲۲ هـ = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۲م) قيادية إسلامية.

من مواليد الدار البيضاء، حائزة على الدكتوراه في الصيدلة من كلية الطب والصيدلة بالرباط، وتابعت دراستها في كلية الشريعة، وفي بداية دراستها الاجتماعية تعرَّفت على دعوة «العدل والإحسان»، فكانت من الرعيل الأول بها، ومن المؤسسين للعمل الدعوي، وشاركت في العمل الطلابي بعزم ونشاط، وأسهمت من بعد في مؤتمرات وملتقيات وأنشطة ثقافية ودعوية مختلفة في الجامعات المغربية، وكان لها اليد الطولى في إرساء عمل الأخوات بمدينة سلا، وهي من مؤسسي الدائرة السياسية بالجماعة،

(٣) مما كتبه توفيق بصبوص في موقع ذاكرة طرابلس وتراثها
 (٣) هما كتبه توفيق بصبوص في موقع ذاكرة طرابلس وتراثها

وانتخبت أمينة للقطاع النسائي بها، وكانت منظِّرة ومؤسِّسة لهذا القطاع، وانتخبت من بعد عضوًا في الأمانة العامة للدائرة السياسية بالجماعة، ودافعت عن حقوق المرأة المغربية في المسيرة المليونية التي نظمت بالدار البيضاء، وفي المنتديات الفكرية والسياسية ولقاءات صحفية، في نظرة إسلامية، بعيدة عن التقاليد الموروثة والغزو الفكري. توفيت في حادث سير بين الرباط والقنيطرة يوم الأربعاء ١٧ شوال، ٢ يناير(١٠).

سعود بن أحمد بن بداح (۱۳۳۰ - ۱۳۳۲ه؟ = ۱۹۱۱ - ۲۰۱۱م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

سعود بن بندر آل سعود (۰۰۰ - نحو ۱٤۱٥ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعود بن حارب البوسعيدي (۱۰۰۰ - ۱۹۸۷ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو السعود حمزة ديولي (١٣٣٠ - ١٤٠٨ = ١٩١١ - ١٩٨٨م) مؤذِّن المسجد النبوي الشريف لأكثر من نصف قرن.



ولد في المدينة المنورة من أسرة علم وفضل

(۱) صفحة تعريف بما في الشبكة العالمية للمعلومات أرخت بعام ۲۰۰۹م.

عُرفت بمهنة الأذان، فقد كان جده «محمد سعيد» مؤذنًا في المسجد النبوي ومسجد الغمامة، وعمه «حسن» ووالده «حمزة» كانا مؤذنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. حفظ القرآن الكريم على الشيخ حسن الشاعر، وتعلم على أحمد بساطى مدة، وعلى غيرهما من علماء الحجاز. بدأ بالأذان منذ أن كان عمره ثلاث عشرة سنة، أي منذ حكم الأشراف، وكان يصعد إلى المآذن الخمس على قدميه، وفيها (١٥٠) درجة، ويحرص على الحضور دائمًا. تميَّز بصوته القوي، وجمال أدائه، وطيب نغمه. كما أذَّن في الحرم المكى الشريف، ومساجد المدينة، وبعض مساجد جدّة. وبقى رافعًا صوت الحق أكثر من ستين عامًا! وكان يجيد إنشاد الابتهالات الدينية والمديح، ويتلو القرآن الكريم، وله بعض التسجيلات. نال شرف مشيخة الأذان منذ الثمانينات الهجرية من القرن الماضي، وبقى فيها أكثر من خمس سنوات، ثم اعتذر عنها لظروفه الصحية، وتنازل عنها للشيخ عبدالرحمن خاشقجي. توفي يوم ۱۷ جمادي الأولى، ودفن بالبقيع. عليه رحمة الله(٢).



أبو السعود ديولي شيخ مؤذني المسجد النبوي الشريف

سعود بن حمود القطيني العتيبي (۱۳۹۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۷۱ - ۲۰۰۵م) أمير تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.

باليمن مقبل الوادعي، احتجز مدة لدى الجهات الأمنية، وكان له نشاط مميز في تحرير مجلة «صوت الجهاد» الناطقة باسم تنظيم القاعدة في السعودية. وكان دوره الأساسي إعلاميًا. قُتل أثناء مداهمة القوات السعودية له مع مجموعة معه في الرس، وقتل من بينهم ١٢ شخصًا، يوم الثلاثاء، ٢٦ صفر، ٥ آذا، (٣).

ولد في الرياض، تردَّد على حلقات بعض

المشايخ المفتوحة، وتلقى منهم العلم،

وخاصة الشيخ عبدالله السعد، الذي اهتمَّ

بعلم الحديث، كما تتلمذ على شيخ السلفية

## سعود بن سالم العنسي (۲۰۰۰- ۱۴۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م)

كاتب دبلوماسي.

من سلطنة عُمان. من الرعيل الأول للعاملين في الحقل الدبلوماسي، مندوب عُمان الدائم للدى منظمة الأمم المتحدة. كتب في النواحي الثقافية والتنموية، ووتَّق التراث بعُمان، وتوفي يوم الجمعة ١٩ رجب، ٣ آب (أغسطس). وله كتب، ثما طبُع منها: قضايا معاصرة، استراتيجية التنمية في عُمان، الفنون الشعبية في عُمان، العادات العُمانية، السكان وإدارة التنمية في عُمان، التنمية والموارد البشرية في عُمان، التنمية والاجتماعية في عُمان، التنمية والاجتماعية في سلطنة عُمان<sup>1)</sup>.

(٣) الشرق الأوسط ع ٩٦٢٦ (١٧/٢٧/٢٨). (٤) الوطن (عُمان) ٤/١٨/٢٨ (ه وإضافات. (٢) الأربعاء الأسبوعي (من جريدة المدينة) ١١/١١/١١ ١٤١ه

بقلم أنس يعقوب كتبي.



سعود سراج عابد (۲۰۰۰ - ۱٤۳۲هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

سعود بن سعد الدریب (۱۳۵۷ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۰م) باحث وإداري قضائي.

من حوطة بني تميم بالسعودية. حاصل على الدكتوراه في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء، تقلب في مناصب القضائية، وعين وكيلًا لوزارة العدل للشؤون القضائية، وأستاذًا متعاونًا مع المعهد المذكور. شارك في المعديد من المؤترات والاجتماعات والندوات المتعلقة بالقضاء، وكان عضوًا في عدد من المجالس واللجان، ومدير عام مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحافية.

من مؤلفاته: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية وهي رسالته في الدكتوراه)، الملك عبدالعزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة، المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، الشيخ محمد بن عبدالوهاب حامل راية الإسلام في القرن الثاني عشر (خ)، الإدارة العامة في الإسلام (بحث - خ)، الشركات في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة (وهي رسالته في الماجستير)(۱).

سعود بن سليمان الكندي (١٣٣٣ – ١٤٣٤ هـ = ١٩١٥ – ٢٠١٣م) عالم وقاض إباضي.



ولد في مدينة نزوى بسلطنة عُمان، وفيها تلقَّى العلم، من شيوخه محمد بن عبدالله الخليلي، سفيان الراشدي، غالب الهنائي. عيِّن والياً على إزكي، ثم بهلاء، فقاضيًا بنزوى حتى التقاعد. وقد درَّس طلبة العلم، وعميَ في أواخر حياته. توفي يوم الخميس ٢٧ ذي الحجة، ٣١ أكتوبر.

آثاره مخطوطة، ويبدو أنها كلها مخطوطة، وهي: طريق السداد على علم الرشاد: شرح لامية الجهاد، كما شرح قصيدة لسعيد بن حمد الراشدي، مسائل يردُّ فيها على بعض المتعلمين والقضاة، رسالة فقهية في خطبة الجمعة، مراسلاته مع العلماء والفقهاء (٢).

سعود بن عامر المالكي (١٣١٨ - ١٤٠٣ه = ١٩٠٠ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعود بن عبدالعزيز الرشود (١٣٥٧ - ١٤٢٠ه = ١٩٣٨ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعود عبدالعزيز السيّاب (۱۰۰۰ - ۱٤٣٤هـ = ۲۰۱۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعود بن عبدالعزيز الشملاوي (١٣٣٥ - ١٤٢٥ه = ١٩١٥ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعود بن عبدالعزيز الفراج (١٣٨٥ – ١٤٣٢ ه = ١٩٦٥ – ٢٠١١ م) أستاذ علم الحيوان.



ولد في مدينة الزلفي بالسعودية. نال شهادة الماجستير (١٤١٤ هـ) فالدكتوراه (١٤٢٦ ه) من قسم علم الحيوان بكلية العلوم في جامعة الملك سعود بالرياض، وتتلمذ على أستاذه محمد خالد السعدون وشاركه في أعمال علمية، ثم كان أستاذًا في كلية المعلمين بالرياض وفي جامعة الملك سعود. وكان يمارس هواية الصيد، ويجمع الثعابين والعقارب والزواحف. شارك في مؤتمرات وندوات علمية تهتم بالبيئة داخل المملكة وخارجها، أقام معارض علمية متخصصة في الجامعة وخارجها، وألقى محاضرات في مجال البيئة وخصوصاً الكائنات الحية. عضو الجمعية السعودية لعلوم الحياة، عضو المجموعة العربية التخصصية للنبات (الرياض)، عضو معهد الكويت للأبحاث العلمية. وكان محبًا للبيئة. توفي آخر شهر شوال، ٢٨ سبتمبر.

 (١) تراجم مختصرة ص ٧٦، معجم المؤلفين والكتاب في السعودية ص ٥٦، موسوعة أسبار ٣٢٣/١.

(٢) موقع عُمان، وموقع علماء وأعلام عُمان والأئمة الإباضية

شارك محمد خالد السعدون في تأليف الكتب التالية: الثعابين السامة في المملكة العربية السعودية، الدليل البري لآثار الحيوانات في المملكة العربية السعودية، العقارب في المملكة العربية السعودية، العقارب في المملكة العربية السعودية،

وله أيضًا: العلاقات البيئية بين الكائنات الحية في التراث الشعبي بين الخطأ والصواب، السياحة البيئية (مع عبدالعزيز بن محمد الدباسي)، النباتات البرية المأكولة في المملكة العربية السعودية (مع إبراهيم عبدالله العريض). دراسة عن بعض النواحي البيئية والفسيولوجية في سحلية السقنقور في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية (رسالته في الماجستير باللغة الإنجليزية) وله كتب أخرى بالإنجليزية، ومقالات علمية بالعربية في الدوريات الوطنية (۱).

## أبو السعود بن محمد الياسين (١٣١٥ - ١٤١٦هـ = ١٨٩٨ - ١٩٩٦م) مقرئ عالم.

من حمص بسورية. حفظ القرآن على والده العالم، وتلقَّى القراءات العشر ودروس الفقه الشافعي والحديث واللغة على كبار علماء وقته، ثم كان من كبار قرَّاء حمص وفقهائها ومفتيها، ودرَّس القرآن والعلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير(٢).

## سعود بن هذلول آل سعود (۱۳۲٤ - ۱۶۰۳ هـ = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعودي عبدالهادي حسين (۰۰۰ - ۱٤۲۱هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) إمتاع الفضلاء ٢٥/٢.

سعید إبراهیم فاید (۱۳۲۵ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۰م) أدیب قاص.



من مواليد مدينة دمنهور بمصر. حصل على الشهادة الابتدائية، وثقف نفسه، نشط سياسيًا في حزب مصر الفتاة، وعمل سكرتيرًا عامًا للجنة الدفاع عن مصالح العمال، وترأس

وديوان شعر مخطوط بعنوان: الصديق الذي بداخلي $^{(7)}$ .

## سعید أحمد (۱۹۹۷ – ۱۹۹۷ه = ۰۰۰ – ۱۹۹۷م) داعیة تبلیغی قیادی.

من المدينة المنورة، من أصل هندي. حصًّل التابعية السعودية منذ عام ١٣٦٥هـ. اختاره الشيخ يوسف الكاندهلوي أميرًا لجماعة التبليغ في المدينة دون آخرين لكونه متمسكًا بالسنة أكثر منهم، وأنه هو المناسب لهذا البلد الكريم، فأقام مركزًا للدعوة والتبليغ بالمسجد الذي بناه في حارة العوالي بالمدينة،

ولكن نُزعت منه التابعية عام بعد تخييره بينها وبين الدعوة والتبليغ، فاختار الدعوة، فنزعت منه، وأُبعد إلى الهند بالطائرة، لكنها وضت استقباله هندي الجنسية، فاستقباته باكستان ومنحته الجنسية،

كثير من الاجتماعات التبليغية في كلِّ عام في كثير من الدول العربية والإفريقية. وكان زاهدًا في الدنيا، متحريًا السنة النبوية في كلِّ شيء، صاحب جولات دعوية، وله أخبار وحكايات وحالات كثيرة. توفي بالمدينة المنورة (1).

- 546 - Stan . 24.1.481 سميد ما يد الفاهرة نشيعر سيبيد الماهيم فابيد أهى الن صنعت جمال الناص دمها الصغيف ومغلناها الباهرة ی وجه دل من مدود اسسره ماالفهر الانشوة ونودث أبن الممنان صيفه باساميء شعرطوبين مئل ليل عالم دخواسك السشوان كلي درظله وان ريهرات العسوية العالمره ی زا دعدمست عدرت ش جا برو المفتنه المكبرى أثزت أوارحا كالنحيه المرقبطاء ثلدغ عامرة آتذال الحسن البدرج يبييا مصوااليها وعشود ثاحره ظن الارازل انتا معلادة الناك تنعن الأهند كادره تكنها لم تعطم غيرالنوب هن مينه عشر البياع ثريها منتقاطروا بے معزیات المائزو دله عبنور سددهدش کا سره دهاك عودل ومانام ساسل ومخت مشود فراد ما سره مقين صالات ثله ظأته قلت ١ ذهبوا لهاك ومقا الهاجن عالمعا هم المساد لماء اربيها مها الوهدسشن ترى رماما فاعره زديهته سها حرفة تا تترّ إن الساله دالمظام ما في أما لعا العدال سيل و سياميل

سعيد فايد (خطه)

تحرير جريدة (السفير) اليومية، وكان أحد مؤسّسي جمعية الأدباء بالبحيرة، وكذا نادي الأدب بدمنهور، وعمل سكرتيرًا للجمعية عشرين عامًا، ونشر نتاجه الأدبي من شعر وقصة ومقال صحفي في الصحف والمجلات المصرية والعربية، وحصل على عدة جوائز. قصصه: قسوة الأيام، الطاهرة، الكلُّ مجرمون، جدار من ورق.

وله أيضًا: أقاصيص من البحيرة، مصر باقية.

(٣) معجم البابطين للشعراء العرب ٤٨٠/٢، ومما كتبه كامل رحومة في موقع أخبار دمنهور (محرم ١٤٣٣)ه.
 (٤) شبكة الدعوة والتبليغ ١٤٣٣/١٢/٨.

<sup>(</sup>١) موقع مكشات ٢٠١١/١٠/٨ وإضافات..

## سعيد أحمد الأحمر (١٣٢٠ - ١٤٠١هـ = ١٩٠٢ - ١٩٨١م) عالم واعظ متصوف.

ولد في قرية «التل» قرب دمشق في بيت علم وفضل. قرأ في مدرسة السميساطية والخياطين. ولما حدثت الثورة السورية اشترك فيها وأبلى بلاءً حسنًا. وبعد انتهائها التحق توفيق الأيوبي، محمد الهاشمي، محمد صالح الفرفور. تولى الإمامة والتعليم في حرستا، ثم سكن دمشق، ودُعي مرازًا إلى توليّ وظائف الوقف بدمشق فاعتذر. وكان يدرِّس حسبة في الجامع الأموي، وفي مسجد القيمرية المسمى بمسجد «القطاط». كان زاهدًا، ورعًا، شديد الحبّ للنبي صلى الله عليه وسلم، شديد الحوف من الله، كثير البكاء من خشيته. توفي يوم ١٣ شعبان بدمشق في المسجد وهو في سنّة الفجر. رحمه الله(۱).

## سعید أحمد أعراب (۱۳۳۸ - ۱۲۲۶ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۳م) عالم محقِّق.

هو سعيد بن أحمد أعراب البُوزْراتي الغماري. ولادته في قرية إعرابن من قبيلة بني بُزرة. أكمل تعليمه في المعهد الثانوي الديني بتطوان، ثم العالي، ومن شيوخه: عبدالله كنون، عمه عبدالرحمن أعراب، التهامي الوزايي. اهتم بكتب الشرع والتاريخ والتراجم، وخاصة المغربية، وأجاد. وكان عضوًا بوزارة الأوقاف، وكاتبًا، ودرَّس بالمعهد المذكور حتى تقاعده. وكتب مقالات في الصحف. توفي في تطوان بعد مرض طويل يوم ٢٤ شعبان، ٢٠ نوفمبر.

ومن مؤلفاته وتحقيقاته التي وقفت عليها: أزهار الرياض في أخبار عياض/ شهاب

(١) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص١١٦. الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة ٨٨٣/٢ .

الدين المقري (تحقيق مع محمد بن تاوت وعبدالسلام هراس)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ ابن عبدالبر (الفهارس، مج ٢٥ - ٢٦ من الكتاب)، القراء والقراءات بالمغرب، الأحكام الصغرى/ ابن العربي (تحقيق الجزء الأول منه)، درر السمط في خبر السبط/ ابن الأبَّار (تحقيق مع عبدالسلام هراس)، الذخيرة/ للقرافي (تحقيق مع محمد حجى ومحمد بوحبزة، ١٤مج)، صلة الصلة/ ابن الزبير الغرناطي (تحقيق مع عبدالسلام هراس)، القراء والقراءات بالمغرب، مع القاضي أبي بكر بن العربي، المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف/ البادسي (تحقيق). وله مؤلفات مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٢)</sup>.



## سعيد أحمد الأكبر آبادي (۰۰۰ - ۱۹۸۰ ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۰م)

من كبار علماء الإسلام في الهند. من متخرجي دار العلوم بديوبند، ثم درم

من متخرجي دار العلوم بديوبند، ثم درس اللغة الإنجليزية، ونال شهادة الماجستير من جامعة مدنية، وكان خلال دراسته في دار العلوم بديوبند متصلًا بالعالم الشهير أنور شاه الكشميري رئيس قسم الحديث بما، فكسب بذلك تعمقًا وغزارة في العلوم الدينية، ثم اشتغل بالتدريس والتأليف، وخدم بمما الثقافة والعلم، فدرَّس في دهلي، ورأس

 (٢) مظاهر الشرف ص١٦١، ومما كتبه بدر العمراني في ملتقى أهل الحديث، لعله إثر وفاته.

هيئة التدريس في المدرسة العالية بكلكتا، ثم قسم تدريس العلوم الإسلامية بجامعة على كره الإسلامية، ولما أحيل منها على المعاش عُيِّن رئيسًا لأكاديمية شيخ الهند في ديوبند التي أنشئت بجهوده هو، وكان من مؤسسي أكاديمية ندوة المصنفين في دهلي، مع زميله المفتى عتيق الرحمن رحمه الله، ولهذه الأكاديمية الإسلامية سهم كبير في تزويد المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة، كما رأس تحرير الإسلامية بمؤلفات قيمة، كما رأس تحرير الأكاديمية، التي دامت منبرًا علميًا للبحوث العلمية الإسلامية، وكثر تلاميذه، وحاز عدد العلمية الإسلامية، وكثر تلاميذه، وحاز عدد منهم على الشهرة. وتوفي وهو في مستشفى بكراتشي في ٣ رمضان، ٢٤ مايو.

ومن تآليفه: حقيقة الرق في الإسلام، رقيق الإسلام، الصديق الأكبر، الوحي الإلمي، فهم القرآن، قصة رقيّ الإسلام وانحطاط المسلمين، المكانة الشرعية للهند، أربع مقالات، الشيخ عبيدالله السندهي ومنتقدوه، نظرة على خطب إقبال، عثمان ذو النورين. إلى جانب مقالاته الافتتاحية التي كان يحلّي كما جيد مجلته غرّة كلِّ شهر(٣).

سعید أحمد البرجاوي (۱۰۰۰ - ۱۹۹۲ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد أحمد بلال (١٣٤٩ - ١٣٢٦ه = ١٩٣٠ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد أحمد الديوه جي (١٣٣١ - ١٤٢٠ه = ١٩١٢ - ٢٠٠٠م) باحث مؤرخ.

(٣) البعث الإسلامي مج ٣٠ ع ٤ (ذو الحجة ١٤٠٥هـ) ص ١٠٠، الذاعي ١٠/٢١ و ١٠/١٧هـ.



ولد في الموصل. تخرج في دار المعلمين العالية بعداد. درَّس، وعيِّن مفتشًا بمعارف الموصل، ثم انتقل إلى مديرية الآثار، وسعى إلى تأسيس متحف الموصل وتولَّى إدارته. عكف على البحث والتأليف فصنف وحقق الكثير المتنوع، ونشر أبحاثًا في الدوريات العراقية والعربية، كما شارك وأسهم في (٣٢) مؤتمرًا وندوة داخل العراق وخارجها. وانتمى إلى عدد من الجمعيات، منها الجمع العلمي وسام المؤرخ العربي. توفي بعد أن صلَّى الفجر يوم الاثنين ١٧ شوال، ٢٤ كانون الثاني. وما كتب فيه: المؤرخ سعيد الديوه جي/ حميد المطبعي. – بغداد: دار الشؤون الثقافية حميد المطبعي. – بغداد: دار الشؤون الثقافية

ومن آثاره المطبوعة: أشعار الترقيص عند العرب، تقاليد الزواج في الموصل، التربية والتعليم والإسلام، ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء/ أحمد بن الخيال الموصلي (تحقيق)، جوامع الموصل في مختلف العصور، حصار نادر شاه لمدينة الموصل/ فتح الله القادري الموصلي (تحقيق)، خطط الموصل في العهد الأموي، دُور العلاج والرعاية في الإسلام، قلعة الموصل في مختلف العصور، مجموع الكتابات المحرَّرة في أبنية مدينة الموصل/ نقولا سيوفي (تحقيق ونشر)، مخطوطات المكتبة المركزية في الموصل، مدارس الموصل في العهد العثماني، ملحمة الموصل/ فتح الله القادري الموصلي (تحقيق)، الموصل في العهد الأتابكي، منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء/ محمد أمين بن

خير الله الخطيب العمري (تحقيق، ٢مج)، منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء/ ياسين بن خير الله الخطيب العمري (تحقيق). وكتب أخرى عديدة، أوردتما له حصرًا في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

## سعید أحمد الراجي (۱۳۵٤ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۵م) داعیة ومفکر إسلامی اقتصادي.



من مصر. تخرَّج في قسم الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة القاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وفي معاهد زراعية متخصصة، مع دورات عالية الجودة في الكويت، درَّس اللغة العربية، وعمل محاسبًا في الكويت، ورئيسًا لتحرير «دليل البترول العربي»، وفي وزارة التخطيط، ومستشارًا في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ثم رئيسًا لقسم البحوث والدراسات في الهيئة الخيرية الإسلامية، ألقى محاضرات وقدَّم برامج إذاعية عديدة في مجال تخصُّصه الاقتصادي والدعوى. أفنى حياته في الدعوة إلى الله، وكان والده من علماء الأزهر، انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، اعتُقل في سجون عبدالناصر لمدة ثماني سنوات

(١) موسوعة الموصل الحضارية ٥/٣٤، مقدمة الجزء الثاني من كتابه «تاريخ الموصل»، موسوعة أعلام العراق ١٨٧/١، معجم المولنين العراقيين ٢/١٤، سعجم المؤلنين والكتاب العراقيين ٣/٩١، موسوعة الأسر الدمشقية ١/ ٦٤٣، موسوعة أعلام الموصل.

دون أن يقدَّم إلى أيِّ محكمة. وكان شغوفًا بالعلم والقراءة، صاحب خطِّ جميل، حبيًا، متواضعًا، هادئ الطباع، سليم الصدر، حسن الظن، يقول: من تمام العدل ألا تظلم من ظلمك، وعوِّد نفسك على ذلك. له مواقف اتسمت بالوسطية في تعامله مع من كتابات المستشار سالم البهنساوي حول هذه الأمور. مات وهو يستخلص الوسطية والاعتدال من كتب الإمامين ابن تيمية والعرِّ بن عبدالسلام يوم الخميس مساء، ١٥ بن عبدالسلام يوم الخميس مساء، ١٥ ميرابل).

له بحث طويل قيِّم بعنوان: حقوق المدنيين أثناء الاحتلال العسكري: الإسلام وحقوق الأطفال والنساء والشيوخ أثناء الاحتلال والحروب(٢).

## سعيد أحمد سمعلي (١٣٦٧ - ١٩٤٧ه = ١٩٤٧ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعید أحمد عبدالماجد (۰۰۰ - ۱۴۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعید بن أحمد العنبتاوي (۱۳۶۵ – ۱۹۱۹ه = ۱۹۲۷ – ۱۹۹۸م)



(۲) الجحتمع ع ۱٦۱٤ (۲۶ محرم ۱۲۶۱هـ) ص ۳۹، وع ۱٦٤٣ (۲/۲/۲۹)هـ) ص۳۹.

ولد في الحدثة بقضاء طبرية. فقد بصره وعمره (٥) سنوات. أجيز بالقراءات العشر من الأزهر. استقرَّ في بيروت عام ١٣٩٦هـ، ثم غادرها إلى الأردن إمامًا لمسجد عبدالله بن أم مكتوم بالرصيفة يحرِّج طلاب العلم بالقراءات والروايات فوجًا بعد فوج. له ثلاثة تسجيلات: في إذاعة بيروت، وإذاعة لندن، والشرق الأدنى. توفي يوم ٢٩ ربيع الأول. له: «حلية القراء في فن التجويد والأداء» شرحها أحد تلامذته وطبعت بعد وفاته بعنوان: زينة الأداء شرح حلية القراء في أحكام التلاوة والتجويد على رواية حفص أحكام التلاوة والتجويد على رواية حفص ربيب عاصم/ شرح محمود أحمد مروح مصطفى (١).

سعید بن أحمد بن مصبح الغامدي (۱۳۲۲ - ۱٤۲۸ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد الأفغاني = محمد سعيد بن محمد جان الأفغاني

سعيد أفندي الشرقاوي (١٣٥٧ - ١٤٣٣ه = ١٩٣٨ - ٢٠١٢م) عالم متصوف.



من داغستان. زعيم أكبر طائفة صوفية في البلاد، قدِّر أتباعه ما بين ٣٠٠ – ٣٠٠ ألف شخص، وكان يحاول أن يجعل كل الناس من أتباعه، مما دعا إلى سوء تفاهم بينه

 (۱) منة الرحمن ص ۹۳، إمتاع الفضلاء ۷۹۱/۲۰، ، مقدمة شرح كتابه المذكور، شبكة كافور (نقلاً من مجلة الفرقان) ۲٦ مايو ۲۰۱۱م، شبكة مزامير آل داود القرآنية (۱٤٣٤هـ).

وبين آخرين. ثم أنشئ مجلس صوفي سلفي مشترك، بمباركة منه. وكان يدعو إلى تطبيق الإسلام. قُتل يوم الأربعاء ١١ شوال، ٢٩ آب (أغسطس)(٢).

**سعید أمین** (۱۳۹۳ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۷۳ - ۲۰۰۶م) رسام کاریکاتیر.



من الرباط. تخرج من مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء، عمل رسام كاريكاتير بعدة صحف مغربية، مثل (النهار) و(دومن) و(الجريدة الأخرى), وقد أسهم إلى جانب زملائه رسامي الكاريكاتير سنة ٢٠٠٠ في إصدار جريدة ساخرة باسم (المقلاع) لم يكتب لها الاستمرار. توفي يوم الجمعة ١٢ موز (يوليو) (٣).



نموذج من رسم سعيد أمين



ولد في رأس الحرف بالمتن اللبناني لأم

سورية وأب لبناني, وبدأ حياته الصحفية في





سعيد فريحة أصدر مجلة (الصياد) و(الشبكة).. وغيرهما

صدر اليوبيل الذهبي للمجلة (مرور ٥٠ عامًا على إنشائها) بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ٩٩٣ م، وفيه حديث طويل عنه. كما أصدرت عنه ابنته إلهام كتاب: أيام على غيابه.

**سعید أمین فریحة** (۱۳۲۳ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۷۸م) محرر صحفي کاتب.

<sup>(</sup>٢) موقع أنباء موسكو (إثر اغتياله).

<sup>(</sup>٣) موقع بيت الكرتون (استفيد منه في شوال ١٤٣٢هـ).

من كتبه: الجعبة الأخيرة، رحلات: سعيد فريحة وجعبة الصياد(١).

## سعيد بن بالحاج شريفي (نحو ١٣٢٥ - ١٤٢٥ هـ = نحو ١٩٠٤ - ٢٠٠٢م) عالم إباضي كبير.



اسمه الأصلي وشهرته «عدُّون» لكنه غير اسمه أثناء الحالة المدنية إلى «سعيد» ووضع لقب «شريفي» للعائلة نسبة إلى أحد أجداده. جمع بين العمل والتعلم في بداية حياته، من الأعضاء الأوائل في جمعية العلماء المسلمين، سعى مع الشيخ بيوض في تأسيس معهد الحياة بالقراءة، وكان هو مديره ومدرِّس اللغة والأخلاق فيه، ومشرفًا على التعليم فيه، أسَّس جمعية قدماء التلاميذ سنة ١٣٦٨ه التي انصبت جهودها على التعليم وتطويره وإصلاحه، وكان هو المفتش التربوي لمدارس الجمعية في وادي ميزاب. ثم كان رئيس «العزابة» ورئيس «محلس عمي سعيد» ورئيس «جمعية الحياة»، ورئيس «جمعية التراث»، ورئيس «جمعية القدماء» ورئيس «العشيرة»... نشر مقالاته بصحافة أبي اليقظان، وخلفه في إدارة جريدة «الأمة» سنة ٥٥ ١٥ه.



(١) الموسوعة العربية العالمية ٣٤٧/١٧، قرى ومدن لبنان ۱۹٤/٦، موقع Dairtna.com.



سعيد بالحاح رئيس جمعية الحياة وجمعية التراث وغيرهما

قدِّم في أدبه بحث جامعي إلى معهد الأدب واللغات بالجزائر بعنوان: الشيخ سعيد بالحاج شريفي (عدُّون) أديبًا وشاعرًا/ عدة طالبات.

وله مقالات مجموعة في موقع (التراث) التابع لجمعية التراث (٢).



قصصية، رواية متواليات باب ستة، دستة

شموع للعذراء: قصص قصيرة، رواية بلاد

الغربة. وله غيرها ذُكرت في (تكملة معجم

المؤلفين)(٢).

سعيد بلال (7071 - F731a = 3781 - 0 . . . Ya) داعية ريادي.



اسمه سعید محمد بکر علی.

من الإسكندرية. حصل على إجازة من كلية الفنون الجميلة، وأخرى من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وكان أحد الأعضاء الفاعلين في نادي القصة بقصر ثقافة الحرية، كتب الرواية والقصة. مات يوم

الثلاثاء ١٦ ذي الحجة، ٢٥ ديسمبر.

من إنتاجه الأدبى: رواية البدء والأحراش، ترنيمات قديمة: مجموعة قصصية، تحت أقدام رمسيس: مجموعة قصصية، رواية وكالة الليمون، الصعود على جدار أملس: مجموعة قصصية، هزيمة فرس أبيض: محموعة قصصية، رواية الفيافي، ونال عنها جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرواية، رواية السكة الجديدة، الشمس لا تدخل القبو: مجموعة قصصية، شهقة: مجموعة



ولادته في قرية طلوزة شمال شرق مدينة نابلس، درَّس في نابلس، ثم في العراق، وانضم هناك إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد أن كان متبنيًا أفكار الشيوعيين، عاد إلى وطنه ليؤسِّس برفقة آخرين النواة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين فيها، وعمل إمامًا وخطيبًا إضافة إلى التدريس، وتجوَّل مع ثلة من إخوانه في مختلف قرى ومدن ومخيمات فلسطين، على الرغم من السياسة القاسية التي كانت تتخذها دولة الاحتلال تجاه الدعاة، وخضع لتحقيق قاس، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية. وقد عرضت عليه منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٣٨٤هـ أن يكون ممثلًا لها في نابلس فأبي. وكان له

(٣) مما كتبه أحمد فضل شبلول، نقل من موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ ٢٨/١٢/٢٨م.

تأثير واضح، وأسهم في تكوين الكثير من الدعاة المعروفين، وكان من صنّاع الصحوة بفلسطين، وربّي المئات من الشبّان وانتشلهم من الضياع والتهويد، وخطَّط مع الشيخ عبدالله درويش لتكوين أسرة الجهاد، التي خرجت للنور وجاهدت. وكان ممثلًا لجماعة الإخوان في كثير من الملتقيات والمؤتمرات الإسلامية والاجتماعية الخارجية، ومضى إلى الأردن ليدعو هناك أيضًا، وتوفاه الله في يوم الجمعة ١٧ رمضان، ١٩ تشرين الأول(١٠).

رمصال، ۱۹ نشرین ۱

سعيد بلال أسِّس برفقة آخرين النواة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين

سعيد بن بلحاج شريفي = سعيد بن بالحاج شريفي

**سعید بلقولة** (۱۳۷٦ – ۱۹۲۳ھ = ۱۹۵۱ – ۲۰۰۲م) حکم دولي.



ولد في مدينة فاس. حصل على إجازة جامعية. عمل مفتشًا في جمارك مكناس. التحق بمدرسة تأهيل الحكام. قاد أول مباراة في الدرجة الأولى عام ١٤١٠هـ،

(١) إخوان ويكي (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ).

وحصل على الشارة الدولية عام ١٤١٣ه، وكانت مشاركته الدولية الأولى خارج إفريقيا عام ١٩٩٥م في ماليزيا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد إتلانتا. وفي مباراة كأس العالم ١٩٩٨م قاد (نحو ٩٠ مباراة دولية) مباراتان في الدور الأول، هما ألمانيا والولايات المتحدة، والأرجنتين وكرواتيا. ثم أوكلت إليه المباراة النهائية. وبعدها دعاه الاتحاد الياباني لكرة القدم للتحكيم في الدوري المحلي، لكرة القدم للتحكيم في الدوري المحلي، ثم عاد إلى الدوري المغربي، وداهمه مرض السرطان قبل نحو عامين من وفاته، وتوفي يوم السبت ٤ ربيع الآخر، ١٥ حزيران(٢).



سعيد بلقولة قاد حوالي ٩٠ مباراة دولية

سعيد بينو (١٣٤٥ - ١٩٢٦ه ؟ = ١٩٢٦ - ٢٠٠٥م) مستشار هندسي وباحث في تاريخ الشيشان.



ولد في قرية صويلح بالأردن، التي أسّستها عشيرته من المهاجرين الشيشان سنة ٢ ٢٢ه. تخرَّج في جامعات العراق وأمريكا وبريطانيا مهندسًا، عمل وزيرًا للأشغال (٢) الجريرة ١٤٢٣/٤/٥٥.

العامة، ومديرًا عامًا لمؤسّسة مياه الشرب، وكان نشاطه في مجال الهندسة والإنشاءات، محبًا للمطالعة، متابعًا أحداث الشيشان التي هاجر منها والده. وكان عضوًا مؤسّسًا ورئيسًا لجمعية أصدقاء جمهورية الشيشان أنجوش، ورئيسًا للجنة الأردنية لنصرة شعب جمهورية الشيشان القوقازية.

من مؤلفاته: الشيشان: عدوان روسي مستمر وحروب ١٩٩٤ - ١٩٩٦م، الشيشان والاستعمار الروسي ١٨٥٩ - ١٩٩١م، الشيشان وعلاقاتهم مع روسيا والنفى الجماعى ٢٠٠٠.

سعید تحسین (۱۳۲۲ – ۱۹۰۰ه = ۱۹۰۴ – ۱۹۸۵م) فنان تشکیلی ریادي.



سعيد تحسين بريشته

ولد في دمشق. عمل موظفًا بعد أن أنحى المرحلة الابتدائية، تابع نشاطه الفني إلى أواخر حياته بعيدًا عن الأكاديميات والمعاهد الفنية. عاش متنقلًا بين بيروت وبغداد ودمشق والقاهرة مدرسًا للفنون. أسَّس في عام وهو أول مدرسة لتعليم الفنّ في بيروت. وهو أول من طالب بتأسيس معهد للفنون في سورية، وانتخب أول رئيس للجمعية العربية للفنون الجميلة عام ١٣٦١ه (١٩٤٢م). شارك في معارض وجمعيات فنية. أمضى

(٣) فاتني توثيق ترجمته، وأظنها من بعض كتبه التي رأيتها.

عدة سنوات في تصوير مجموعة اللوحات الكبيرة التي تمثل البطولات والقادة ومواقع المعارك والأزياء والأسلحة، ثم كانت لوحاته عن الثورة السورية ضد المحتل الفرنسي، وعن نكبة فلسطين، وتصوير دمشق القديمة، من منظور العمارة والإنسان. والقضايا الفلسفية التي كانت تشغله قضايا الخير والشر، والحرية والاستعباد، والإيمان والشك. وافته المنية في ١٠ ذي القعدة، ٢٧ تموز (يوليو) وهو عسك الريشة بيده ويصوّر آخر لوحاته.



من أعمال سعيد تحسين

صدر فیه کتاب: سعید تحسین: عندما يصبح الفنُّ تاريخًا/ غازي الخالدي (١).

سعيد تحسين سعيد (0771 - 1731a = 00P1 - 1 . . 74) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد تيم = سعيد عبدالهادي تيم

سعيد جريس العيسي (7441 - 71312 = 3181 - 18814) شاعر إعلامي.

(١) الثورة ع ٧٤٤٤ (آب ١٩٨٧م)، الموسوعة العربية (السورية) ٩٧/٦. واللوحتان من موقع (اكتشف سورية).



ولد في ضواحي يافا من أسرة مسيحية، انتقل إلى رام الله ليتلقَّى التعليم الثانوي هناك، وتخرَّج في الجامعة الأمريكية ببيروت متخصصًا في الأدب واللغة والتاريخ الإسلامي، إذاعي بارز، وكاتب صحفى، وشاعر شارك بشعره في إثراء الكفاح الفلسطيني ودعمه، وقد عمل في الإذاعة الفلسطينية حتى التقاعد، ولم يتزوج.

دواوينه المطبوعة: همسات الأصيل، نفحات شعر، أشواق البلد البعيد. وتوفي قبل أن يجمع أدبه النثري<sup>(٢)</sup>.

> سعيد الجزائري = سعيد بن صالح الجزائري

سعيد الجزائري = سعيد بن قاسم الجزائري

سعيد بن جعفر العويناتي (١٣٧٠ - ١٣٩٦هـ = ١٩٥٠ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد جمعة مراد (۰۰۰ - قبل ۲۸ ۱ ۱ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) الثقافة (سورية) (شوال ١٤٢٦هـ) ص ٢٩، شعراء فلسطين في القرن العشرين ص ٢٧٥، معجم أدباء الأردن ٧٢/١، موسوعة أعلام فلسطين ٤٦/٤، الفيصل ع ١٨٠ (جمادي الآخرة ١٤١٢هـ) ص١١، جريدة الوطن الإلكترونية (الكويت) بتاريخ ٥/١/١/٥م (وفيها وفاته ١٩٩٣م)؟.

سعيد جودة السحّار (VYY1 - 0731a = P.P1 - 0. . 74) ناشر كاتب.

ولد في أسرة تشتغل بالتجارة في القاهرة، اشتهر أبوه بالصلاح، ونشأ هو ولوعًا بالثقافة والقصص والزجل، فكتب ونظم، وغنَّى له كبار المطربين. درس في كلية الآداب بالجامعة المصرية، تأثر بفكر طه حسين ومصطفى عبدالرازق وعبدالوهاب عزام وأحمد أمين وزكى مبارك، أنشأ «مكتبة مصر» سنة ١٣٥١ه، و «دار مصر للطباعة» سنة ١٣٥٩ه، ومع شقيقه عبدالحميد أنشأ «لجنة النشر للجامعيين» التي فرَّجت أزمة النشر عند جيل من الأدباء كما يقول نجيب محفوظ، بينهم هو نفسه، الذي ذكر أنه كان يكتب القصص ويضعها في الدرج لعدم توفر من ينشرها له، فلمَّا أنشئت هذه اللجنة نشرتها له ولأمثاله. وكان المترجم له يراجعها لمم ويصحح تجارها لغة وصياغة، وكان يستغرق ذلك حلَّ وقته. مات يوم الجمعة ٢٦ ذي القعدة، ٧ كانون الثاني (يناير). ألف الكثير، منها سلسلة كتب مدرسية في العلوم والصحة، كان يتناولها بالتعديل كلما غيَّرت الوزارة مناهجها، حتى عام ٢٠٥ ه.

وله مؤلفات أخرى في هذا الجانب، منها: الجديد في القصص والأناشيد، القصص المصورة، التعبير، مبادئ القراءة، مصور الشعوب، مصور العلوم، وغيرها.

وله أيضًا: أشهر الرسامين والموسيقيين العالميين، مواقف في حياتي، مشاهد الطبيعة المصورة، موسوعة أعلام الفكر العربي (٥ مج)، مصور أعلام الفكر العربي (رأيت منه جزأين، مع رسوم جمال قطب)، الحادث الخطير: مسرحية من أربعة فصول/ أرنولد بنيت (ترجمة). وله كتب أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

(٣) مصور أعلام الفكر العربي ٢/١٥، الأهرام ع ٤٣١٣٧ (١٢/١١/ ٢٥١٥ه)، وع ١٥١٣٤ (١١/١١/ ٢٥١٤١ه). آفاق النفس البشرية. وذكر أنه كان يقوم

بإعداد (موسوعة أعلام الأطباء في بلاد

الشام في القرن العشرين)(١).



سعيد حامد الصدر  $(VYYI - \Gamma \cdot 3 I \alpha = P \cdot PI - \Gamma \Lambda PI \alpha)$ فنان زخارفي.





من عكا بفلسطين. هاجرت عائلته إلى دمشق بعد النكبة، وتخرِّج طبيبًا من جامعتها، حصل على دبلوم في الطب الشرعي من جامعة القاهرة، ودكتوراه في الطب النفسي من جامعة كاليفورنيا. عضو رابطة العلوم العصبية التابعة لاتحاد أطباء العرب، وعضو جمعية البحوث والدراسات باتحاد الكتاب العرب. له مقالات في صحف ومحلات عربية، مات في ١٦ ذي الحجة، ٥ كانون الثاني (يناير).

وله كتب مطبوعة، هي: الفصام، الاكتئاب: دراسة في الانقباض النفسي، الهستريا: دراسة في آليات التلاؤم النفسى، القلق: دراسة في عصاب العصر، الفقه والسياسة عند العلماء المسلمين، علم النفس والطب النفسي عند العرب، الروحانية وأسانيدها العلمية الحديثة (لعله مطبوع)، السهروردي المقتول، الاستقرار النفسى عند الأطفال والمراهقين،



ولد في القاهرة. تلقَّى علومه بمدرسة الفنون والزخارف بالحمزاوي. سافر في أول بعثة علمية من نوعها لدراسة فنِّ الزخرفة في لندن، وكان أول مصري يتخصَّص في دراسة هذا الفنّ. عاد ليدخل الخزف مادة دراسية في المعاهد والكليات الفنية، وقام بتدريسها في كلية الفنون التطبيقية، ثم كان عميدًا لها. ولمع اسمه في المحافل الفنية العالمية في هذا الفنّ، وقد أقام عشرات المعارض، وشارك في العديد منها عالميًا، وحصل على دبلومات الشرف التذكارية في معرض باريس عام ١٩٣٧م، وفازت إحدى أوانيه بالميدالية الذهبية في معرض«كان» الدولي بفرنسا عام ١٩٥٦، ومرة أخرى في تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٢. واهتم بالبحث في أسرار الخزف الفرعوبي والإسلامي، وتمكن من التوصل إلى معرفة أسرار العديد من ألواها. وحصل على جائزة الدولة التقديرية. توفي في ٩ شوال،

(١) موسوعة أعلام فلسطين ٢٠/٤، دليل أعضاء اتحاد الكتاب ص ١٣٣٩.

١٦ حزيران (يونيو).



صدر فيه كتاب: «ساحر الأوانى» بقلم مختار العطار.

وله أكثر من عشرين بحثًا نشر تباعًا ابتداء من سنة ١٩٦٩ بمجلة منبر الإسلام.

ومن كتبه المطبوعة: كتابه «الزخارف» الذي يعد مرجعًا في بابه، مدينة الفخار، الخزفيات للفنان الخزاف/ف.ه. نورتن (ترجمة وتقديم)، الخزف والأشغال اليدوية، الخزف والاشتراكية، مائة سؤال وإجاباتها عن الخزف، أنا وابنتي، الألوان المعدنية في العصر الإسلامي، خزفيات الفسطاط (باللغة بالإنجليزية) <sup>(٢)</sup>.

## سعيد أبو الحُسْن = سعيد محمد أبو

سعيد حسن سمُّور  $(VTTI - Y \cdot 3 I a = VIPI - YAPIa)$ 



(٢) الموسوعة العربية الميسرة ١٣٣٩/٣، الجمهورية ع ١٢٥٩٩ (١٢/١٢/١٢)، قطاع الفنون التشكيلية في موقع وزارة الثقافة المصرية (٤٣٢هـ)، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٣٧. ووفاته في هذا المصدر (١٩٧٩م) وهو خطأ. وصورة الآنية الخزفية من منتديات ورد للفنون.

ولد في طولكرم بفلسطين، أُجيز من الأزهر وقرأ على علمائها، عاد ليؤمَّ في مساجد ويدرِّس التجويد، عُدَّ باعث علم التجويد في الأردن حيث أقرأ طائفة من أهلها، ودرَّس في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، وقضى سنوات في سورية، وقرأ القرآن في إذاعة دمشق. وله مجموعة من التلاوات في الإذاعة الأردنية (۱).

## سعيد حسن شفا (۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۶م) عالم فقيه.

من حملة كتاب الله الكريم، من بحور العلم، حجة في علوم الحديث والنحو والمتون واللغة العربية، تتلمذ على يديه كثير من طلاب العلم إبان قيامه بالتدريس في الحرم المكي الشريف، وقد عمل موظفًا في إدارة التعليم بالأمانة العامة في رابطة العالم الإسلامي، وتولى عام ٣٠٤ ه رئاسة (المركز العلمي) علم، التي كانت مقدمة لإنشاء (هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة). توفي في شهر ربيع المؤول ١٠٠٠.

## سعيد بن حسني حورانية (١٣٤٨ - ١٤١٤ه = ١٩٢٩ - ١٩٩٤م) شيوعي أديب، من كتاب القصة القصيرة.



من مواليد دمشق، تخرج في كلية الآداب بجامعة دمشق، ومارس العمل في حقل

(۱) منة الرحمن ص ۸۹، مع إضافات. (۲) العالم الإسلامي ع ۱۳۷۱ (۱۲/۲/۲۲هـ)، مع

التربية والتعليم بسورية ولبنان، وكان واحدًا من مؤسّسي اتحاد الكُتّاب العرب بدمشق. وحمل في الصحافة بدمشق وحمص وموسكو، وعُيِّن نائبًا لمدير المركز الثقافي السوفيتي بدمشق، وقد طرد وسُحن لاعتناقه الماركسية. مات في ٢٥ ذي الحجة، ٤ حزيران.

#### صدر فيه:

سعيد حورانية: خبز الواقعية المرّ/ أحمد جاسم الحسين.

جماليات المكان في قصص سعيد حورانية / للكاتبة الإيرانية محبوبة محمدي محمد آبادي. له عدة محموعات قصصية منها: وفي الناس المسرة، سنتان وتحترق الغابة، صياح الديكة، عزف منفرد لزمّار الحي.

ومما ترجمه: القطة التي تنزهت على هواها: مسرحية من فصلين/ إعداد ناتاليا سليبكوفا (ترجمة مع عاطف أبو جمرة).

وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) وقد أعيد نشر نتاجه الكامل بعد وفاته (٢).

## سعید بن حسین القضماني (۱۳۲۸ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۶م)

من دمشق. حصل على دبلوم في الصحافة من باريس، عاد ليدرِّس ويصبح مديرًا، ورئيسًا لتحرير: مجلة المعلم العربي، والمعرفة، والرياضية. ثم كان مدير المكتب الصحفي في وزارة الثقافة. نشر مقالات تربوية وأدبية ومترجمة في مجلات محلية.

## الدرس، بشر مهت و فكره الحدري

#### سعيد القضماني (خطه)

(٣) آفاق الثقافة والتراث ع ٥ (محرم ١٤١٥هـ) ص ١٤٢٠ (صفر والعدد التالي من الجعلة نفسها، الفيصل ع ٢١٢ (صفر ١٥١هـ) ص ١٤١٥) دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص ٤٤٤)، شخصيات سورية في القرن العشرين ص ٤٤٤ معجم البابطين لشعراء العربية.





سعيد القضماني رأس تحرير مجلتي (المعلم العربي) و(المعرفة)

وله: طريق السعادة/ أندره موروا (ترجمة)، أجواء/ أندره موروا (ترجمة)، ليبق فرحي دائمًا/ جان جينو (ترجمة)، دروس السعادة/ أندره موروا (ترجمة)، الإقليم الشمالي في عامي الوحدة (بالاشتراك مع آخرين)، مسرحيات مختارة/ شارل شارا (ترجمة بالاشتراك مع سعيد جوخدار)، نصوص مختارة/ سان سيمون (ترجمة).

## سعید حشمت حسن (۱۳٤۸ - ۱۳۶۶ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۲۹)

إداري رياضي وزير.

من محافظة القليوبية بمصر. نال دبلوم المعهد العالي للتربية الرياضية، ودبلوم دراسات عليا من أكاديمية إعداد قادة الشباب بمدريد. عمل أستاذًا بكلية التربية الرياضية في الإسكندرية، وملحقًا ثقافيًا بسفارة مصر في ألمانيا، ومديرًا عامًا للأكاديمية الأولى لإعداد القادة، ورئيسًا لجهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، فنائبًا لوزير الشباب

 (٤) معجم المؤلفين السوريين ص ٤٢١، الرسائل (الأخطل الصغير) ص٤٧، موسوعة الأسر الدمشقية ٣١٥/٢ (وفيه اسم والده حسين).

والرياضة، مؤسِّس ونقيب المعهد الرياضي، رئيس أكاديمية إعداد القادة الرياضيين، خبير بالاتحاد العربي للألعاب الرياضية، عضو اللجنة التأسيسية لمنظمة الشباب الاشتراكية. أصدر مجلة معسكرات العمل ورأس تحريرها. مثَّل مصر في جميع مؤتمرات معسكرات العمل والخدمة العامة بميئة اليونسكو. توفي يوم الأربعاء ٧ شوال، ١٤ أغسطس.



سعيد حشمت مؤسس ونقيب المهن الرياضية

قام بترجمة كتاب: الترويح فنّ وريادة/ هـ. دان كورين (ترجمة مع حلمي إبراهيم)(١).

## سعيد حمادة (١٣١٢ - ١٤١١ه = ١٨٩٤ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### **سعيد حمامي** (۱۳۲۰ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۶۱ – ۱۹۷۸م) سياسي أمار عثا لمنظمة التحديد الفلسطينية

سياسي، أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بريطانيا.

ولد في يافا، وتلقى دراسته الأولية في عمّان بعد انتقال أسرته إليها عقب حرب عام ١٩٤٨م، ثم التحق بجامعة دمشق لدراسة الأدب الإنجليزي، عمل بعد تخرجه في الصحافة والتدريس، ثم التحق بحركة (فتح) وتفرع للعمل بحا. اختير عام ١٣٨٩هو الفلسطيني، كما عمل في صفوف الثورة الفلسطينية في لبنان بعد أحداث أيلول عام الفلسطينية في لبنان بعد أحداث أيلول عام

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٤٦.

۱۹۷۰م، وعيِّن بعدها بعامين في مكتب الجامعة العربية بلندن، ثم كان ممثلًا لمنظمة التحرير الفلسطينية هناك. اغتيل في مكتبه عقر الجامعة العربية بلندن(٢).

سعيد بن حمد الأغبري (١٣٣٩ - ١٤٠٨ هـ = ١٩٢٠ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

**سعید بن حمد الحارثي** (۱۳۶۱ – ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۹م) قاض وکاتب تربوي.



ولد في بلدة المضيرب بولاية القابل في عُمان، درس على علماء، وحفظ القرآن الكريم، والمتون والأراجيز، والفرائض، ثم عيِّن واليًا على المنطقة الشرقية، فالرستاق، ورأس جهاز التربية الإسلامية في وزارة التربية، ثم كان مديرًا لمعهد القضاء والإمامة والخطابة، وكان عاشقًا للأسفار، وقد زار معظم دول العالم، وأحيل للتقاعد الإجباري بسبب تأليفه كتاب «اللؤلؤ الرطب» الذي ذكر أنه حتى المخابرات الأجنبية صارت تطلبه بسبب بما الأحد و ربيع الآخر، و المناه على الأحد، و المناه المناه المناه الأحد، و المناه المناه المناه الأحد، و المناه الم

له أكثر من (١٠) مؤلفات، منها: إزاحة الأغيان عن لغة أهل عُمان، غرس الصواب في قلوب الأحباب، حياتي، تلخيص كتابي نتائج الأقوال والمعارج للشيخ نور الدين (٢) أعلام في دائرة الاغتيال ص ١٣٤، موسوعة السياسة

اللؤلؤ الرطب، الزهر الربيع في إرضاء الجميع (؟)، رسائل صغيرة عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، الشكة: ملخص فتح مكة، من مميزات الإباضية. وحقق كتاب: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (في الفقه)(٣).

سعيد حمود (١٣٧٦ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٥٦ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

السلمي، الصيِّب من حكم أبي الطيِّب،

سعید بن حمید الرمحي (۲۰۰۰ - ۱٤٣٣ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

سعید حورانیة = سعید بن حسني حورانیة سعید حوَّى = سعید محمد حوَّى

سعید خلیل المزیِّن (۱۳۵۶ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۳۵ - ۱۹۹۱م) مناضل.



ولد في مدينة أسدود الفلسطينية، وتعلم في غزة. كان عضوًا مؤسسًا في حركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في عام ١٣٧٦ه (١٩٥٦م)، إلى جانب كونه عضوًا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم (٢) موتم سلة عُمان (١٤٣٠هـ).

الإسلامي، ومشرقًا على لجنة القدس التابعة لها. أصدر مجلة أدبية ثقافية سنة ٤٠٦هـ باسم «ديوان القدس» صدر منها عددان. وكان ممثلًا لمنظمة فتح في السعودية من ١٣٩٨ – ١٣٩٨هـ وعُرف بكنيته «أبو هشام». توفي يوم الجمعة ١٣ رمضان.

من مؤلفاته: سفر السيف، طوباس: ملحمة الشهيد مازن أبو غزالة: شعر، في موقف العشق: أغنية فتحوية في ذكرى الانطلاقة الحادية والعشرين، في خندق الأخلاق، العرس القاني.

وله من المخطوط قصتان: وثيقة الدماء، الدورية ٩٦، ومسرحيتان: شعب لن يموت، الدار دار أبونا(١).

سعيد الديوه جي = سعيد أحمد الديوه جي

سعید بن راشد الیمنی (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

سعيد رحمة الله (۱۰۰۰ – ۱۹۸۹هـ = ۰۰۰ – ۱۹۸۸م)

من رجالات التعليم الإسلامي. عُرف بالشيخ سعدي المكي.

من أسرة رحمة الله الكيرانوي، صاحب «إظهار الحق» الكتاب المعروف في الرد على النصرانية. وقد استقرَّ بعض أعضاء أسرته في مكة المكرمة وأنشؤوا المدرسة الصولتية الإسلامية التي أنجبت كبار العلماء والدعاة. وكان من رجال الخير المعروفين، أسهم في نشر الدعوة والعلوم الإنسانية بمساعداته السخية، وكانت المدارس الإسلامية في مختلف بقاع العالم الإسلامي وخاصة الهند تحظى بعنايته الخاصة، وكان ذا صلة بندوة تحظى بعنايته الخاصة، وكان ذا صلة بندوة العلماء والمدارس التابعة لها، وجركة الدعوة المنطين ٤٠٠٥، معجم البابطين لشعراء العربية. وصورته من مستدى عائلة المنين.

والتبليغ في الهند وقادتما. توفي في غرة شهر ربيع الآخر، ١٠ نوفمبر<sup>(١</sup>).

سعید رمضان (۱۳۲۵ - ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۰م) داعیة مشهور، خطیب مِصْقَع.



ولادته في طنطا بمصر، وتربى في شعبة «الإخوان المسلمين» بالمدينة على يدي الداعية البهي الخولي، الذي أحاطه بعنايته ورعايته متوسمًا فيه نبوغه ومهاراته. تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حصل على الدكتوراه في القانون من جامعات ألمانيا. كان أحد كبار الزعماء بين الحركة الطلابية، وعُرف عنه مهارته الفائقة في مجال الخطابة والتأثير والنفاذ إلى القلوب. عمل مديرًا لجلة «الشهاب» التي أصدرها الإمام حسن البنا، وتزوّج ابنته الكبرى بعد استشهاده عام ١٣٦٩ه. وأصدر مجلة «المسلمون» الشهرية استكمالًا لرسالة «الشهاب»، واستقطب لها الكثير من العلماء والمفكرين من أنحاء العالم، فكانت أرقى مجلة في الخمسينات والستينات الميلادية، وكتب فيها قادة الفكر وكبار الدعاة والزعماء المصلحين. وكان من أوائل من أوفدهم الإخوان إلى باكستان في فترة تأسيس الدولة، لمناصرتها وحشد الرأى العام الإسلامي في تلك المنطقة لتأييدها، والتعريف بما وبأهميتها، وزار بعد ذلك العديد من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. وسافر إلى خارج مصر بعد أزمة

 (۲) البعث الإسلامي مج ۲۲ ع۹ (جمادی الآخرة ۱۲۰۹هـ) ص۱۰۰.

مارس ١٩٥٤م، بعد أن اعتقل لفترة عام ١٩٥٣م، وقدِّم للمحاكمة غيابيًا، وصدرت ضده أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكان من أوائل من أسقطت عنهم الحكومة المصرية الجنسية، بل حاولت خطفه وقتله بأية وسيلة بعد أن شنَّ حملة قاسية على النظام المصرى أثناء وجوده في الخارج، دفاعًا عن «الإخوان المسلمون»، وفضحًا للممارسات الاستبدادية والقمعية والتعذيب التي كان يمارسها نظام عبدالناصر آنذاك. أقام فترات محدودة في القدس وسورية ولبنان والأردن، التي عينته سفيرًا فخريًا، وكان سكرتيرًا عامًا لمنظمة المؤتمر الإسلامي أثناء وجوده في الأردن، كما أقام في السعودية مدة أسهم خلالها بجهد كبير في تأسيس رابطة العالم الإسلامي، ثم انتقل إلى أوروبا حتى استقرَّ به المقام في سويسرا، فأنشأ المركز الإسلامي هناك، وبذل جهده في تقوية ودعم روابط الأخوة بين المسلمين المغتربين في أوروبا، ودعَّم الفكر الإسلامي هناك، وكان له أثر كبير في العمل الإسلامي بأوروبا، تأسيسًا وتدعيمًا وتوجيهًا. وقد ذكره العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه «مذكرات سائح في الشرق العربي» في حديث مؤثر ذي شجون، قال: «وأعجبني من نشاطه وخفة روحه التي كانت تبدو في حركات يده وأسارير وجهه وإقباله على الحالسين كلهم بالفكاهة والخطاب، وأعجبني ذهنه المتوقد وقلبه المتفتح». ومما قال فيه الشيخ الداعية عبدالله العقيل: «إنه داعية مرهف الإحساس، كريم الطباع، جياش العاطفة، غزير الدمعة، تغلب عليه الروحانية، وتأسره الكلمة الطيبة، ويتفانى في الأخوة الروحية، يَبكي ويُبكي إذا تحدث أو خطب، أو حاضر، أو ناظر، ويرجع عن الخطأ إذا عوتب، ويستسمح إخوانه، ولا يحمل الحقد ولا الضغينة لمسلم، بل يؤثر الاعتزال إذا ما أخطأ معه أحد ولا يعاتبه أو يحاسبه على

إساءته له». وقال: «عاش معظم حياته في المهجر، وأبى العودة إلى وطنه مصر، لأنه وحد في الحكام المتعاقبين نسخًا مكررة للطغاة، وإن تفاوت مراتب طغيانهم....». وقد لقي ربه مغتربًا في جنيف يوم السبت و ربيع الأول، ٥ آب (أغسطس)، ودفن جثمانه بالقاهرة بجوار أستاذه ومعلمه الإمام الشهيد حسن البنا. رحمه الله.



سعيد رمضان عمل مديرًا لمجلة (الشهاب)

صدر فيه كتاب قديمًا بعنوان: سعيد رمضان في المغرب/ محمد الأممي . - تطوان: المطبعة المهدية، ١٣٧٦ه، ١٤٤ ص.





سعيد رمضان أنشأ المركز الإسلامي بجنيف، وأسهم بجهد كبير في تأسيس رابطة العالم الإسلامي

ومن آثاره العلمية المطبوعة: المشكلات الكبرى الثلاث في عالمنا الإسلامي المعاصر، معالم الطريق: الفكرة، وا إسلاماه(١).

(١) من أعلام الحركة الإسلامية ص ١٣٦، من أعلام الحركة والدعوة ص ٣٤٣، المجتمع ع ١١٦٢ ص٤١.

## **سعید الزیانی** (۱۳۷۲ – ۱۶۳۰ ه = ۱۹۵۲ – ۲۰۰۹م) إعلامی داعیة.



ولد في الرباط، وعمل في مجالات الصحافة والإعلام، وكان مقدم برامج فنية ومغنيًا تلفزيونيًا شهيرًا ببلده، ثم استقرَّ ببلجيكا التي كانت مركز جركته الدعوية، وقضى فيها ثماني سنوات، وكان إضافة إلى طلب العلم يخطب الجمعة، ويلقى دروسًا ومحاضرات بمساجد بلجيكا، ثم عُيِّن واعظًا وخطيبًا في قطر التي استقرَّ بها منذ عام ١٤١٣هـ ومنحته جنسيتها، وقد اشتهر بقصة «الهداية والبحث عن السعادة»، وتحوَّل إلى أحد أبرز الدعاة الإسلاميين الذين دأبوا على حدمة الإسلام والدفاع عنه، وتميَّزت محاضراته باللين والموعظة الرقيقة، وكان هذا نهجًا لدعوته طوال ربع قرن من الزمان، التي قام بها عن طريق المحاضرات والبرامج الدعوية في الإذاعات والمحطات التلفزيونية والمشاركة

في الحوارات، كما ألقى ما خوارات ودروسًا ومواعظ وخطبًا في الكثير من بلاد آسيا وإفريقيا وأوروبا. وله أحاديث دينية وبرامج بقناة الشارقة الفضائية التي كانت تنقل له مباشرة على الهواء خطب الجمعة، ومات في حادث مروري في أبو ظبي يوم الجمعة ٢٠ شوال، ٩ يوم الجمعة ٢٠ شوال، ٩ يوم الأول (أكتوبر)(٢).

سعيد بن سالم البدير المناعي (١٣٣٤ - ١٤٢٠ه = ١٩١٥ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد بن سالم الشراري (۱۳٤٢ - ۱٤٠٩ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد السراج = سعيد فوزي السراج

سعید السطلي (۱۳۵۹ – ۱۹۹۹ م) شاعر .



من حمص. نال إجازة في آداب اللغة العربية وعلومها من جامعة دمشق. درَّس في حمص، ولمدة عام في مدينة وهران بالجزائر.

ا ما دى الرو و

ما أروع المحر في عيسك زرقته

قدلها ألف سرّ في حماياه

أعوص في عقه، والعمق يفرقني

مِذْ لِي مِن وراء الصن بارعة . مِذْ لِي مِن وراء الصن بارعة

من ور والعمت بارقة المورسوان الورمسوان

أما ورالروح ، والأكوان را غدة

وفي د جي اللل احلى لصفو تحواه

ير كالطلّ طيف جا، يو قطبي

é bles do i a clas como

سعيد السطلي (خطه)

(٢) الجزيرة نت ٢١/٠١/١٠هـ وإضافات.

سعيد سيِّد بدير

(31771 - P.31& = 3391 - PAP1a)

ولد في القاهرة. تخرج في الكلية الفنية

العسكرية، وحصل منها على الماجستير، ثم

درَّس فيها، وحاز على إجازة في الهندسة

الكهربائية، والدكتوراه في الهندسة الإلكترونية

من إحدى الجامعات البريطانية. وكان برتبة

عقيد، وضابطًا مهندسًا في القوات المسلحة المصرية. عرف طريقه إلى المؤتمرات الدولية

في سنّ مبكرة، وشغل منصب رئيس قسم

بحوث الموجات والهوائيات بإدارة البحوث في

القوات الجوية المصرية، وتركزت اهتماماته في

محال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات

مهندس نابغة.

عاد ليكون مديرًا للمركز الثقافي العربي بحمص. «انتخب» عضوًا في بحلس الشعب عام ١٣٩٣ه، وانتسب إلى اتحاد الكتاب العرب. مدير عام المركز الثقافي العربي في موريتانيا. مات يوم الجمعة ١٧ ذي الحجة، ٣ نيسان أبريل في السعودية بعد أدائه فريضة الحجء.

من كتبه المطبوعة وما هو (تحت الطبع): خواطر في دائرة الزمن الصعب، الهجرات، للماء – للحريق، سانا، الوشاح الحريري (ترجمة)، طائر الشباب الجميل، الفجر هادئ هنا، ماريا، سكان المستنقعات، ضوء المساء، من المساء للظهيرة. وهذه الستة الأخيرة مسرحيات ترجمها، وذكر أنها تحت الطبع(۱).

## سعيد أبو السعد (١٣٣٥ - ١٤١٧هـ = ١٩١٦ - ١٩٩٦م)

مخرج إذاعي وتلفزيوني.

من مواليد الإسكندرية. تعين مذيعًا بإذاعتها، ثم انتقل إلى إذاعة القاهرة، وصار فيها مديرًا عامًا للموسيقى والغناء، وكان أول على البثّ التلفزيوني في ألمانيا، وكان أول من أخرج صورة تلفزيونية مصرية، هي صورة جمال عبدالناصر، وأخرج العديد من البرامج، ثم أصبح واحدًا من قارئي النشرات الإخبارية في بداية الإرسال التلفزيوني، وتخصّص في بداية الإرسال التلفزيوني، وتخصّص في إحراج الإذاعات الخارجية، سواء السياسية أو المنوعات والمهرجانات والحفلات، وبرع في هذا المجال. وأنشأ معهدًا للإذاعة والتلفزيون عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٣م). مات

سعيد سليم البستاني (۱۳٤١ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعید سنبل إبراهیم (۱۳٤۸ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۶م)



ولد في أسيوط بمصر، حصل على إجازة في العلوم من قسم الكيمياء بجامعة فؤاد الأول. عمل بجريدة «المصري»، ثم محررًا بجريدة الأخبار، فرئيس قسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط، محرر ورئيس القسم الاقتصادي في «أخبار اليوم»، فمدير تحريرها، رئيس تحرير «الأخبار»، ورئيس مجلس الإدارة فيها، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم. تفرَّغ للكتابة في «الأخبار» منذ عام ١٤١١ه في زاوية خاصة به تحت عنوان «صباح الخير». وكيل محلس نقابة الصحفيين، عضو مجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عضو بالمحلس الأعلى للصحافة. وأُثني على خُلقه، وهو من الأقباط. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية في مختلف أنحاء العالم(٣).



سعيد سنبل رأس تحرير (الأخبار)

(٣) الحياة ٢١/١٠/١٠ (١٤٥هـ، الأهرام ع ٣٠.٩٧ بالتاريخ نفسه، والعدد التالي له، وع ٣٦١٣٥ (٢٠/١١/٣٠) (١٤٥هـ)، الأخبار ع ١٦٤٢١(٢٦١/١٢٤١هـ)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ١٤٧، موسوعة أعلام مصر ٢٣٧.

الفضائية خارج الغلاف الجوي، بل كان متخصِّصًا في دوائر الميكرويف المتناهية الصغر، التي تقوم بدورها في الاتصالات بالأقمار الصناعية، والتحكم في الصواريخ بعد إطلاقها، وتطوير جيل جديد من الأسلحة الموجهة. وكتب عدة أبحاث فنية، منها ورقة خاصة بموجات الرادار الميلمترية نشرت في الولايات المتحدة، وعمل في مركز أبحاث سرية تابع لسلاح الجو المصري، أبحاث سرية تابع لسلاح الجو المصري، الاتحادية، وهناك تعرَّض لمضايقات عديدة عندما رفض تخصيص أبحائه لصالح بعض الجهات الأجبية التي استعملت معه كافة

السبل لإغرائه، وقرر العودة إلى مصر عندما

صُرِّح له بالتصفية أو الرضوخ. فعاد، وعمل مع

المسؤولين في استثمار أبحاثه العلمية وتطبيقها

في مجال التصنيع الإلكتروني، كما اضطرَّ إلى

 <sup>(</sup>۱) معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ۲/۲۶، تشرين ع ۷۳۷٦ (۱۹۹۸ه/۹۹۹۸م)، موسوعة أعلام سورية ۱/۲۶، تراجم أعضاء الاتحاد ص ۳۳٥.

 <sup>(</sup>۲) موقع eqyptradio.tv (صفحة عنه) استفيد منه في شوال ۱٤٣٠ه.

مبرت بدردن ن ۱۸۸۱ ۱۸۸۸ رخ د سخط

ری بر رأی حصات الدین بمدینه دیدزبرد ع بالمایتا الغرجك ليست بالفدره أب تصيرمهم أنثما م المان ودم تكويد خيادره عبرجعات مفريج متاهفت أبرخياعات مانيه شطرتدرهد أأبر أمرتوم بالسناه فيأواد أأد الله وتك قدتيم مبارراً حد أمر البعان الجايمة: ١- إحدر ألحف الترتعل للدمرات عصر أرجعتن مَا صِنَّهُ رَائِنَ كُنْتُ أَشَلُ الصَّرَرَةُ المَشْرَتَةُ عِيمًا رَبِهُا إِ بدريت ابانات أباديه المتكرند أتناجعته الأفاخ عِنْ إندهاكُ مرب جب ( صب أُ فِعر بوء مناعق لمعدد ألذهاجت مربضت باحد رمان الجرائده. به بينه اجعره المارات الالايند الا ترد سرم مناورى منصويعه نغرا الميزاسة الترا متشدت ع

أثباء مبريا شتزرح فاسه لاربعكم هذه لجصليكات تستمته ببد إبآد رغبت تومفاريه أقاينا للعور

#### بارمده أباساع الأركية .

عار المن أجعزه ألمارات الأنابية المصعوات رميع فينعق منيد أخذ أأرد معلومات عبر التشائد أنجريه إعرة عد تسكيمه جدادشة فرديه بدانعل ألزيلوا لألعل أر أمداء لدينا من المعدو العن أر أ نسك

ر. فيت أن الرمات أم أمِنْ بيما أر فير إليه بعارات کان آر مرز آومفرن را آنایا نیز الاتشاد حیث 1 زملود ألمصريين البوطنيات معمد الأخاب

ه را بد آذهبه ايمه ۱ بديات ولا أخيرت ولا أدمناولا أتعاطه جثمة ببني ألأكل ولا أعادر ميران عديات دمين

جد لد أذهب إلى أن لد ألمسامد مألك تم مفريع أننشا لماش تحتك مهتار الدين

عد العد أمع أمد إحيَّا فاست للأبيد أن تيار أن ماليد أرماليه حق ألمعرب



تأسيس شركة لتصنيع الإلكترونيات هدفها استغلال الأبحاث، وأطلق عليها اسم «بدير كونستلنت غروب»، وقد انمالت عليه العروض للإسهام في الشركة، وشعر باستياء بعض الجهات الأجنبية بسبب تأسيسه لها، وبخاصة أن مهمتها تعلقت بإجراء الأبحاث الدقيقة في مجال الأقمار الصناعية والسفن الفضائية والتجسس الفضائي. ومضى إلى الإسكندرية ليسافر من هناك إلى سنغافورة، التي تعاقدت معه على العمل بها نظير «٤٤) ألف دولار، ما عدا ميزات أخرى. واغتيل قبل أن يسافر في ١٠ ذي الحجة، الموافق ۱۳ تموز (يوليو)، وأوردت جهات التحقيق أنه انتحر! لكن شقيقه وزوجته نفيا الأمر، وبينا للنيابة أنه كان مهددًا بالقتل. وذكرت زوجته أنه كان يعد لبحث خطير، يستطيع من خلاله كشف شفرات الاتصالات بين سفن الفضاء والأقمار الصناعية والتجسُّسية في الأجواء، وأنه كان يذكر لها بأنه توصل لنتائج لن يصل إليها الألمان بعد عشر سنوات! ثم جاء تقرير الطبيب الشرعى بالإسكندرية ليؤكد أنه قُتل ولم ينتحر. وتردد أنه عقب الحادث بوقت قصير قُبض على أربعة عناصر من الموساد

سعيد شعبان شابًا وشيخًا

في الإسكندرية. ووصف بأنه «طيب جدًا، ومتدين جدًا». وهو ابن الفنان سيد بدير، المترجم له في هذا الكتاب أيضًا(١).

سعید سیف = عبدالرحمن بن محمد النعيمي

سعيد سيفاو المحروق (۲۲۳۱ – ۱۹۱۵ = ۲۶۹۱ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد شابو (ATTI - 0131a! = . 1P1 - 0PP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

سعید الشامي (۱۰۰۰ – ۱۲۲۳ه؟ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد شعبان جراد (P371 - P131a = . 791 - APP1a) عالم مشارك، داعية نشيط.

(١) أشهر الاغتيالات السياسية في العالم ٤/ ٩٤.

ولد في بلدة البترون جنوب طرابلس الشام من أسرة فقيرة. تلقى علومه الأولية في مدارس المقاصد الخيرية والفرير ومدارس الرهبان والروم الأرثوذكس، انتقل مع أسرته إلى طرابلس، وحصل على الثانوية الشرعية من كلية التربية والتعليم الإسلامية، وعلى إجازة في اللغة العربية من جامعة الأزهر بمصر، وعلى دبلوم في العلوم التربوية، وشارك هناك في الدفاع عن مصر أثناء العدوان الثلاثي عليها. وعندما عاد إلى طرابلس ووجد أن الحرب اللبنانية اندلعت عام ١٣٧٨ه (١٩٥٨م) اتجه نحو المغرب فدرَّس هناك، ثم في العراق، وعاد ليدرِّس في ثانويات بلبنان، وأخيرًا في الجامعة اللبنانية مدرسًا للنحو والصرف. وكان إسلاميًا نشيطًا، فكان مؤسسًا في جماعة عباد الرحمن، كما شارك في تأسيس الجماعة الإسلامية، وتولى مسؤولية منطقة الشمال عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م). وكان في طليعة المحاربين للبدع والخرافات التي كانت شائعة، ومؤازرًا يومها للأمير سالم الشهّال،

ثم كان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، ثم أسَّس حركة التوحيد الإسلامي عام ١٤٠٢هـ (١٩٨٢م) مع إخوانه منطلقًا من منبر الجمعة في مسجد التوبة. وكان له دور بارز في الأحداث الطرابلسية. وأسس مع عدد من إخوانه مدرسة (الرسالة الإسلامية) التي أصبحت ثانوية فيما بعد، وكان عضوًا مؤسّسًا لجمعية التربية الإسلامية صاحبة مدارس الإيمان. تولى الخطابة والتدريس والإمامة في جامع التوبة، وكان خطيبًا بارعًا، ويجمع التبرعات بيده ليدفعها إلى الفقراء والمحتاجين. ولجرأته في قول الحق التفَّ حوله جمهور كبير، وكان الجامع مع سعة حرمه وساحته يغص بالمصلين والوافدين، ويتكلم في كل قضايا الأمة المتعلقة بالراعى والرعية، ويتناول القضايا السياسية، وكان هذا الفهم الشامل للإسلام يغيظ البعض ممن نشؤوا في المدارس الأجنبية والإرساليات التنصيرية. ولحضوره الثقافي والسياسي التفت حوله بعض المؤسسات الإسلامية ليشكلوا حركة التوجيه الإسلامي. كان يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في لبنان تحت راية حكومة إسلامية، ويقول إن الحرب الأهلية لا تنتهى إلا بذلك. سيطرت الحركة الإسلامية التي يقودها على مدينة طرابلس بضع سنوات، وفرضت أحكام الشريعة الإسلامية وطبقتها، وقتل من أعداء الإسلام الكثير، وخاصة الشيوعيين. وكان يقف ضد رغبات سورية في المدينة، لكنه لم يكن بمقدوره دفع الترسانة العسكرية السورية عن مدينته. وقد كلف آخر حياته بإمامة وخطابة مسجد محمد الأمين، وواجه مع العلماء ودار الفتوى مشروع إلغاء التعليم الديني من المدارس الرسمية، كما واجه مشروع فتنة (الزواج المدني) مع العلماء. كان له الدور الأساسي في جمع كلمة المسلمين في طرابلس على تأليف لائحة موحدة سميت لائحة الإصلاح، ضمَّت تسعة من أعضاء الجلس البلدي فاز منها ثمانية، وهي أكبر

نسبة حصلت عليها اللائحة ضمن اللوائع في طرابلس، وكان ذلك قبل رحيله بأيام قليلة. وفي السنوات الأخيرة أصبح حليقًا مقربًا لإيران، كما حسَّن روابطه مع سورية. وقد حَلَّل مواقفه بدقة صاحب «وجاء دور المحوس» الجزء الثاني منه «أمل والمخيمات الفلسطينية» فذكر ولاءه لإيران أخيرًا، مع ارتباط بحزب الله وحزب الأمل الشيعيين، فكان ذلك خيبة وانتكاسة لذلك العالم. توفي ليلة الاثنين ٧ صفر، الموافق الأول من حزيران، وقدِّر موكب تشييع جنازته بأكثر حن ثلاثين ألف مشارك. وخلَّفه ابنه بلال.



سعيد شعبان أسس حركة التوحيد الإسلامي

ومن آثاره: البراءة من المشركين في الحج وسواه (رسالة صغيرة نشرتها المستشارية الثقافية الإيرانية) (١٠.

## سعيد الشيخ = سعيد محمود الشيخ

سعيد صادق السوقي (١٣٤٣ - ١٤٠٠ ه = ١٩٢٤ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

## سعيد بن صالح الجزائري (۰۰۰ - ۱۶۲۰ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م) باحث في شؤون التجسس والجرائم.

من دمشق.

من كتبه: تاريخ التجسس في العالم، وراء القضبان: مجموعة قصص واقعية عن جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة والاغتيال، المخابرات تحرك العالم، خفايا أعمال المخابرات، قصة الجاسوس العالمي ريتشارد سيرجي، أسمهان اللحن الخالد ضحية الاستخبارات، كوهين الجاسوس الإسرائيلي في دمشق أسطورة أم جاسوس عادي؟، وله كيف تكون رجل مخابرات ناجح؟. وله كتب أخرى مطبوعة ومخطوطة أوردتها في كتب أخرى مطبوعة ومخطوطة أوردتها في رتكملة معجم المؤلفين).

سعيد الصالحي (۱۳۲۰ - ۱۹۰۱ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد الصديقي (۱۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد صيام = سعيد محمد صيام

سعيد بن عبدالحسن العسيلي (١٣٤٨ - ١٩١٤ه = ١٩٢٩ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>۱) التقوى ع ۷۶ (ربیع الأول ۱۶۱۹هـ) ص ۷، منبر الداعیات ع ۷۳ (۱۶۱۹هـ) وع ۵۰ (۱۶۲۰هـ)، قری ومدن لبنان ۳۱۳/۷ (روولادته هنا ۱۹۶۳م؟)، موسوعة الحركات الإسلامية ص ۲۶۰

**سعید عبدالخالق** (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۱۰م) محرر صحفی وفدي.



من مصر. درس في قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، وبدأ رحلته متدربًا في صحيفة (الأخبار) مع مصطفى أمين في قسم التحقيقات، ثم في صحيفة (الأحرار) الحزبية، فأجرى تحقيقات عديدة، وكتب بقلم ساخر، ثم في صحيفة (الوفد)، وابتكر له باب (العصفورة) ليوزع الألقاب الساخرة على نواب ووزراء، وكان رئيس حزب الوفد فؤاد سراج الدين يخصه بأدق الأسرار، ويعتبره ابنه في مدرسة السياسة! وكان أيضًا في نقابة الصحفيين، وقاد حملة ضد الصحف (القبرصية الصفراء) التي تبتزُّ السياسيين ورجال الأعمال... وربما شارك في تأسيس صحف. وكان يرفض الخروج على مبادئ الوفد حتى آخر عمره! وقد رأس تحرير جريدة (الوفد) أواخر أيام فؤاد سراج الدين، واصطدم مع رئيس الوفد الجديد فخرج من الرئاسة أربعة أعوام، وتولى رئاسة تحرير جريدة (الميدان)، ثم تركها وعاد لعضوية الهيئة العليا للحزب، وعند خروج نعمان جمعه عن الحزب عاد إلى رئاسة تحرير (الوفد)، ومات يوم الأحد ٢٠ محرم، ٢٦



سعيد عبدالخالق رأس تحرير جريدة الوفد

وله من الكتب: قرصان الخيلج (يعني احتلال

الكويت من قبل العراق) الذي صدر عن دار الزهراء بالقاهرة.

وكان يستعد لكتابة مذكراته ولكنه مات قبل تحقيق مراده (١).

سعید عبدالخیر النوبان (۱۳۵۶ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۶م) تربوی وزیر



ولد في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة الخرطوم، ودبلوم في التخطيط التربوي من المعهد الدولي للتخطيط التربوي في فرنسا، والدكتوراه في التربية من أكاديمية العلوم التربوية في ألمانيا. ثم درَّس، وترقَّى في مناصب التربية حتى صار وزيرًا لها، وعمل أستاذًا للإدارة والتخطيط في جامعة عدن، كما عمل رئيسًا لها، وكان عضوًا في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ورئيسًا للجنة الثقافية والاجتماعية في مجلس النواب، ورئيسًا للمنظمة الوطنية لليونسكو، ورئيسًا للجنة الوطنية للأليكسو، وعضوًا في محلس أمناء تنمية التراث الإسلامي، وشارك في مؤتمرات، وأشرف على رسائل علمية، وترأس تحرير مجلة (الديمقراطية) التي كانت تصدر عن مجلس الشعب الأعلى، وكذلك (محلة العلوم الاجتماعية) الصادرة عن جامعة عدن، وتوفى فى ٧ جمادى الأولى، ٢٤ يونيو.

في جنوب العرب/ مبي يو أنكيسون (ترجمة بالاشتراك مع أحمد زين)، حول مصادر التاريخ الحضرمي/ آر. بي. سارجنت، تاريخ

صدر فيه كتاب بعنوان: سعيد النوبان تربويًا

له بحوث شارك بها في ندوات ومؤتمرات

وله مؤلفات، منها كتابان مرجعيان للدراسات العليا، هما: قراءات في التخطيط

وآخران مخطوطان: التربية والجحتمع، تطوير

التعليم العالي في جمهورية اليمن الديمقراطية

وترجم كتبًا أخرى، هي: المعاهدات البريطانية

التربوي، قراءات في التربية المقارنة.

الشعسة.

التاريخ الحضرمي/ آر. بي. سارجنت، تاريخ العربية السعيدة/ إف: إل. بلايفير (ترجمة بمشاركة علي باحشوان)، حضرموت: أنجرامش، أنجرامش،

المدرسة إدارة وتنظيمًا/ آر. إن. سافيا(٢).

سعید بن عبدالرحمن أدیوان (نحو ۱۳۵۱ - ۱۶۰۷ه = نحو ۱۹۳۲ - ۱۹۸۷م) مدرِّس، شاعر متصوِّف.



من تمنار بقبيلة حاحا في المغرب. درس العلوم الشرعية في زاوية مدة سبع سنوات، وتخرَّج في المعهد التربوي بالرباط، وحصل على إجازة في اللغة العربية بمراكش، ودرَّس في الثانوية هناك وفي المعهد الموسيقي، وخطب في المساجد، وكان متصوفًا.

 (٢) موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية ١٩٧/٧. وصورته من منتديات الشحر. (۱) الشعب (يصدرها حزب العمل المصري) ۲۷/ ۱۲/ ۱۰ ، ۲۰۱۰م، شبكة الإعلام العربية ۲۰۱۰/۱۲/۲م.

له مذكرات، وديوان شعر، ورسالة إلى ولده، ومجموعة من الخطب الدينية (٥٠ خطبة)، وتقاييد وصف فيها الزاوية التي درس فيها ونظام الدروس بما (وهي زاوية المحصر بقرية إنكافن)، ومقدمات في الأدب العربي الحديث، ودفاتر في الأدب القديم، والموشح الأندلسي، ودروس وعبر من التربية الإسلامية والتصوف، ومحاضرات في تاريخ الإسلام، وكلها مخطوطة(١٠).

## سعید عبدالرحمن کرجیة (۰۰۰ – ۱۳۹۸ه = ۰۰۰ – ۱۹۷۸م)

عالم صوفي زاهد.

من سادة راوة، من الموصل. درس على الشيخ محمد رشيد الرضواني، حفظ القرآن الكريم، ودرس مختلف العلوم المعقولة والمنقولة. انصرف إلى التجارة، ثم تركها واعتزل الناس واشتغل بالتعبد. كان زاهدًا، صائمًا الدهر، صاحب مقامات وكرامات، مشغولًا بالصلاة ليلًا ونمارًا، وكان يتردد عليه العلماء الأكابر من بلاد عدَّة. ولم يتزوج. توفي يوم الجمعة ١٣ ربيع الآخر(٢).

## السعيد عبدالصمد الزناتي (۱۳٤٦ - ۱۹۲۰هـ؟ = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۰م) قارئ.



(١) معلمة المغرب ٢٩٩/١، معجم البابطين لشعراء العربية.
 (٢) الإمام محمد الرضواني/ محفوظ محمد عمر العباسي، ص
 ٢٨١.

ولد في قرية القيطون بمركز ميت غمر التابعة لحافظة الدقهلية بمصر. حفظ القرآن الكريم بحويدًا، وتردَّد على الشيخ إبراهيم بكر في قرية كفر أيوب بمركز بلبيس مدة عامين وتعلم عليه القراءات وعلوم القرآن. أقام في مدينة فدُعي إلى مناسبات، والتحق بالإذاعة عام ووصف بأنه رائد «مدرسة فريدة ومتميزة، ووصف بأنه رائد «مدرسة الحجاز»، وهو وتتلمذ عليه كثيرون، وتجول في أقطار العالم وبحضور الرئيس السادات، وترك تراثًا نادرًا من التسجيلات على أشرطة كاسيت تزيد من التسجيلات على أشرطة كاسيت تزيد على (۲۰۰).

## سعید بن عبدالعزیز الجندول (۱۳۲۱ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۸م) إمام الحرم المکی وخطیبه.

من مواليد مدينة ليلى مركز محافظة الأفلاج بالسعودية. تخرَّج في كلية الشريعة بمكة المكرمة، تنقل في عدد من الوظائف بالتربية والتعليم، عمل إمامًا وخطيبًا بالمسجد الحرام، ووكيلًا لرئيس ديوان المظالم، ورئيساً لميئة التأديب، وعضوًا في اللجنة العليا للتوعية الإسلامية، وعضوًا في اللجنة العليا لرسم السياسة الإعلامية، وعضوًا في الندوة العليا للعالمية للشباب الإسلامي، وتوفي يوم ١٨ ربيع الأول.



سعيد بن عبد العزيز الجندول .. إمام الحرم المكي وخطيبه

 (٣) جريدة النهار (الكوينية) (١٤٣١/٩/١٣هـ). والصورة من منتديات صوت القرآن الحكيم.

له من المطبوع: الإسلام في معترك الفكر، ألف كلمة وكلمة، توحيد وتهذيب (مدرسي)، الجنس الناعم في ظلِّ الإسلام، الدرُّ النضيد على كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب، دعوة دفاع، إليكم شاب الأمة، ٦٦ يومًا في ٦٦ دولة مع الدعاة والمدافعين عن دين الله(٤).

## سعید عبدالفتاح عاشور (۱۳۴۱ - ۱۹۳۰ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۹م) أستاذ التاريخ.



ولد في القاهرة، حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة القاهرة، ثم كان أستاذ تاريخ العصور الوسطى في الجامعة نفسها، ورئيس اتحاد المؤرخين العرب، وعضوًا في العديد من لجان التطوير الجامعية ولجان ترقية الأساتذة على مستوى جامعات مصر، وحضر الكثير من المؤتمرات في مصر والعالم. وله أكثر من (١٠) بحثًا. شيعت جنازته يوم الخميس ٢٠ رمضان، ١٠ أيلول (سبتمبر).



سعيد عاشور... رئيس اتحاد المؤرخين العرب

صدر كتاب في تكريمه بالقاهرة. ومن عناوين مؤلفاته: أضواء جديدة على

 (٤) موسوعة أسبار ٣٣٣/١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٣١، فقد ورثاء ص٢٨٩.

الحروب الصليبية، أوربا والعصور الوسطى، أهل عُمان (تحقيق وشرح)، الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين لابن دقماق (تحقيق)، الحركة الصليبية: صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى، مع محمد مصطفى زيادة)، السيد أحمد البدوي: شيخ وطريقة، العصر المماليكي في مصر والشام، غاية الأماني في أخبار القطر اليماني أو عقيلة الدمن المختصر من أنباء الزمن في أخبار اليمن ليحيى بن الحسين بن القاسم (تحقيق). وله مؤلفات أخرى ذكرت

بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته، تاريخ السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (تحقيق في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

سعید بن عبدالقادر جرابات (2771 - 5.316 = 5.91 - 08914) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد بن عبدالله الحاتمي (۰۰۰ - ۱۶۳۶هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) تربوي إسلامي.

من سلطنة عُمان. درس اللغات في جامعة الملك فيصل ببغداد، عاد ودرَّس اللغة الإنجليزية في شركة تنمية نفط عُمان، وترقى في سلك التعليم حتى كان مديراً للتعليم، وأنشأ مدرسة "مدرستنا لتعليم اللغة العربية "، وكان أول من طالب بإلزام طلبة المدارس بالزي المتعارف عليه، وهو الدشداشة والكمة العمانية، والحجاب الأبيض للبنات، كما عمل مديراً للمعاهد الإسلامية، ومديراً لمتحف التاريخ الطبيعي، وكان ديناً، يحث على الالتزام بالدين. توفي يوم ٢٦ رمضان،

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٤٨، الحياة ۲۰۰۹/۹/۲٦م. مع إضافات.

٣ أغسطس.

ألف أكثر من (٢٨) رسالة في الصلاة والزكاة والحج والعمرة وغيرها، بثلاث لغات: العربية والسواحلية والإنجليزية آخرها كتاب عن المرأة في الإسلام، وأسهم في ترجمة تفسير « المنتخب» إلى اللغة السواحلية (٢).

سعيد بن عبدالله العبدالله (1371 - 0731 = 7781 - 3 . . 74) مقرئ جليل.

في علم البديع، إثبات الأدلة في رؤية الأهلة،

التدخين حرام عندنا، انكسار السهام على

الرؤوس (٣).



سعيد بن عبدالله الحبشي (۱۳۳۰ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۱۲ - ۲۰۰۲م) مدرِّس إباضي شاعر.

هو سعيد بن عبدالله بن غابش النوفلي



ولد في القابل بسلطنة عُمان. لازم الكثير من علماء عصره وتردُّد عليهم، منهم حمد بن عبدالله السالمي، ثم درَّس في شرق إفريقيا، وأنشأ مدرسة علمية بجامع سفالة في عُمان استقطبت طلبة علم. توفي يوم الأربعاء ٢٧ محرم، ۱۰ أبريل.

طُبع ديوانه: وحى القريحة. وسائر كتبه لم يبيَّن وضعها، وهي: الزبرجد: مجموع في الفقه واللغة والأدب وغيرها، قطوف البلاغة في وضوح الاستعارة، مختصر في علم البيان، كلمة الإرشاد في مصالح العباد.

رسائل وبحوث، منها: الحلية الذهبية في تنزيه خالق البرية، سلسلة المذهب الإباضي، رسالة في الإسبال، كشف الالتباس لما انبهم في السجدتين على كثير من الناس، رسالة

(٢) مما كتبه فيصل بن زاهر الكندي في صفحة «علماء وأمَّة سلطنة عان» على الفيس بوك ٢٠١٣/٨/٦م.

ولد في قرية الجِنان القريبة من حماة، كفَّ بصره وهو في عامه السادس، حفظ القرآن الكريم ودرس مختلف العلوم على علماء حماة، ودرس القراءات على مفتى حمص عبدالعزيز عيون السود، ومن شيوخه في العلم محمد الحامد، وتوفيق الصبَّاغ. عَيِّن شيخًا لقرّاء مدينة حماة، وأسَّس فيها معهد الإمام الشاطي للقرآن والقراءات والدراسات القرآنية، ودرَّس فيه التفسير والقراءات سنوات طويلة، وتخرَّج فيها أفواج من الناس. قدم حاجًا إلى مكة المكرمة عام ١٤٠٠ه، وبقي فيها. درَّس في جامعة أم القرى أكثر من (١٧) عامًا، وأجاز فيها بالقراءات والروايات. بني العديد من المساجد، وكان متواضعًا سخيًا. مات في مكة المكرمة يوم

سجَّل القراءات كاملة على أشرطة كاسيت، وأفرد لكل قراءة ختمة، مع روايات أخرى. قام بعض طلابه بجمع شيء من تصانيفه ونظمه، منها: نشر العطر في بيان المدِّ

(٣) معجم الشعراء الإباضية ص ١٧٥. وصورته من معجم البابطين لشعراء العربية، وفيه وفاته ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٢م (والتأريخ خطأ، فالذي يقابل ٢٠٠٢م هو ١٤٢٣هـ).

والقصر (٠٠٤ بيت) ذكر أنه تحت الطبع، ونظم كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكّيت (وصل في نظمه إلى أكثر من ٣٠٠٠ بيت)، وله بعض تحريرات ورش، ومنظومات متفرقة في الرسم واللغة، مثل: القول المنيف في رسم المصحف الشريف (ط).

وظهر له بعد وفاته: نظم كتاب صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص؛ يليه: النظم الجود في تحريرات الشيخ سعيد بن عبدالله المحمد/ جمعها واعتنى بها ابنه محمد عبدالحكيم(١).

سعيد عبدالله العرب الجمري (١٣١٥ - ١٠٠١ه = ١٨٩٧ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعید بن عبدالله قندقجي (۱۳۵۰ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۱م) شاعر.



ولد في حماة، تخرج من كلية الآداب بجامعة دمشق، ودرَّس في ثانويات حلب وحماة والجزائر، وعمل مديرًا للمركز الثقافي العربي بحماة. من الشعراء الذين نادوا بالانتماء القومي والحفاظ على الشخصية العربية في الأدب والثقافة، من أعضاء بحلس اتحاد الكتاب العرب، ورئيس فرع الاتحاد بحماة حتى وفاته. آمن بأن الكلام إما أن يكون

(۱) وترجمته منه، ومن منَّة الرحمن ص٩٩، مجلة العالمية الكويتية (شعبان ١٤٢٥هـ)، الجمتمع ع ١٦١٧ (١٤٢٥/٧/٢٥هـ) ص٤٧، إمتاع الفضلاء ٥٤٣/١.

شعرًا وإما نثرًا، لذلك كان ضد قصيدة النثر. وله أكثر من عشر مجموعات شعرية، إضافة إلى ملحمة شعرية عن نضال الشعب الجزائري، ودراسات حول الأدب العربي الحديث. توفي في دمشق يوم الاثنين كاشعبان، ١٨ شباط.

من أعماله الشعرية المطبوعة: رحلة الضياع، يا أيها الحجر المقلّس، أغنيات للمرافئ المضيئة، وأشرقت الشمس (ملحمة شعرية عن نضال الأمير عبدالقادر الجزائري)، أعدُّوا الطريق للفرح، السنديان والحلم المزهر، باسمك أيها الحب، معلّقات على جدار الزمن العربي، لا تقطعوا جدائل الشمس. وله دواوين مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

## سعيد عبدالمنعم المسيري ( ١٠٠٠ - ٢٠٠٧م ) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد عبده (١٣١٩ - ١٤٠٣ هـ = ١٩٠١ - ١٩٨٣م) أديب طبيب زجّال، من رواد الأدب السياسي في مصر.



(٢) عالم الكتب مج ١٢ ع ٤ (ربيع الآخر ١٤١٣) من رسالة سورية الثقافية بقلم محمد نور يوسف، نقلًا عن: الأسبوع الأدبي ع ٢٥١ (١٩٩١/٢/٢١)، تشرين والوطن العرب في سورية والوطن العربي ص ٥٠٠، معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين ص ٤٢٦، مع إضافات ببليوغرافية من معد الرسالة.

ولد في الدقهلية بمصر، عمل أستاذًا للطبِّ الوقائى بجامعات عين شمس والقاهرة وبغداد، وكان خبيرًا بميئة الصحة العالمية، وأشرف على معظم المؤتمرات الطبية الوقائية في مصر، إلى جانب عمله في العديد من الصحف والمحلات، بداية من محلة سفور ونهاية بأخبار اليوم، وما بينهما عمل كاتبًا بالقطعة في صحف أبو الهول، كما كتب في مجلة الصباح والسياسة وروز اليوسف، وتولى تحرير آخر ساعة. وارتبط في أذهان القراء بسلسلة مقالاته الطبية عبر بابه الصحفى الشهير «خدعوك فقالوا» الذي كان يتناول الجوانب الطبية والصحية التي درج عليها الناس ويرى أنها لم تكن صحية. وذكر أنه ارتقى بفنِّ الزجل إلى مستوى الشعر، واستطاع بمواويله وأزجاله أن يملأ الفراغ الذي تركه بيرم التونسي بعد نفيه.

ومن أبرز كتاباته السياسية قبل الثورة: خطابات مفتوحة إلى العظماء والصعاليك، وله أيضًا كتاب: خدعوك فقالو.

ومن أبرز قصصه:الجمعة اليتيمة، الملايين الأربعة، فاتنة الشيطان<sup>(٣)</sup>.

سعيد عبدالهادي تيّم (١٣٥٦ - ١٤٢١ه؟ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٠م) شاعر إسلامي، تربوي مكتبي.



ولد بقرية يازور قرب يافا. نُزح بعد النكبة إلى مدينة الخليل، تخرج في دار المعلمين بعمَّان.

(٣) مائة شخصية مصرية وشخصية ص١٢٤، الأخبار ع ١٠٦٧٣ (٢٦/ ٢٦١) ١٤٠٦هـ)، الموسوعة العربية الميسرة ١٣٣٩/٣، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٣٨، الأزهر ع ٧ س٧٢ (١٤٢٠هـ) ص٢٥٠٠. وعاد إلى السعودية ليخضع إلى برنامج

ل(التأهيل) في مركز متخصص للمجاهدين

السابقين. وبعد خروجه سافر إلى اليمن

ليلتحق بالقاعدة. وفي عام ١٤٣٠ه أعلن

فرعا تنظيم القاعدة في اليمن والسعودية اندماجهما في كيان واحد تحت اسم

«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، وأصبح

ناصر بن عبدالكريم الوحيشي زعيمًا للتنظيم

(وهو من اليمن)، والمترجم له نائبًا له. وكان

شخصية قوية ومحبَّبة، اكتسب شهرة كبيرة,

وقام بدور مهم في تجميع عناصر القاعدة.

وهو الذي خطَّط لخطف القنصل السعودي

في عدن عبد الله الخالدي بمدف مبادلته

بمعتقلين في السجون السعودية. وأعلنت

درَّس في مُعان. سكرتير مدير المعارف بقطر، ثم رئيس قسم المكتبات. واصل دراسته فحصل من الجامعة اللبنانية على الدكتوراه في العربية وآدابها عن تحقيق ودراسة المقامات السرقسطية اللزومية لأبي طاهر محمد ين يوسف السرقسطي. وكان مدير عام المكتبة الوطنية في رام الله. نال الكأس الأولى في الخطابة المرتجلة عام ١٣٧٥ه في المسابقة الأدبية العليا. شارك في مؤتمرات عربية عديدة، أسهم في إعداد برامج إذاعية بقطر، وفي أنشطة ثقافية متعددة.

صدر فيه كتاب: سعيد عبد الهادي تيم من شعراء الوطنية في فلسطين/ أحمد الجدع. أسهم في تألف (١٩) كتابًا لتدرس اللغة

أسهم في تأليف (١٩) كتابًا لتدريس اللغة العربية في مدارس قطر.

وله ديوانا شعر مطبوعان: ميلاد شعب، المرافئ البعيدة.

وله العديد من المخطوطات، إضافة إلى مقالات وقصائد منشورة في الصحف والجحلات.

وباسم «سعيد تيم» أيضًا وقفت على عنوان كتاب النظام السياسي الإسرائيلي، طبعته الأهلية للنشر في عمَّان، ويقع في (٥٧٢ ص)(١).

## سعید عبدالوهاب الخضري (۱۳۲۰ - ۱۲۲۸ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۷م) باحث اقتصادی.

من مصر. حصل على إجازة في العلوم المالية والتجارية، ثم الحقوق من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الحقوق من جامعة عين شمس. درَّس في جامعة عنابة بالجزائر، وعمل أستاذًا للاقتصاد السياسي في كلية التجارة بجامعة قناة السويس، ثم عميدًا لكلية التجارة في بورسعيد، وعضوًا بحيئة مستشاري الجهاز

(١) معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين ٢٦١/٢، دليل الكاتب الفلسطيني ص٨٩، شعراء فلسطين في القرن العشرين ص٢٧٢، موسوعة أعلام فلسطين ٢٩١/٤، ٤٢، أدباء وعلماء عرفتهم ص٢١، والصورة من معجم البابطين.

المركزي للتنظيم والإدارة لتقييم الأداء، كما درَّس في جامعة الأزهر، مات في ١٨ صفر، ٨ آذار (مارس).



سعيد الخضري.. عميد كلية التجارة ببور سعيد

من كتبه المطبوعة: اقتصاديات التخلف والتطوير، الاقتصاد النقدي والمصرفي، اقتصاديات الاستثمار، المذاهب الاقتصادي، المذهب مقدمة في التخطيط الاقتصادي، المذهب الاقتصادي الإسلامي، أزمة البطالة وسوء استغلال الموارد الطبيعية.

وذكر لنفسه «تحت الطبع»: نظرية القيمة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، الفكر الاقتصادي عند اليهود<sup>(۲)</sup>.

سعيد عدون = سعيد بن بالحاج شريفي

سعيد بن علي الشهري (۰۰۰ – ١٤٣٤هـ؟ = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م؟) قائد من تنظيم القاعدة.



من السعودية. نائب زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

لقبه « أبو سفيان الأزدي».

مضى إلى أفغانستان مجاهدً قبل أحداث ١١ أيلول ٢٠٠١م، وأصيب. اعتقلته القوات الأمريكية وزوجته في معتقل غوانتمالو الخطير، وأُفرج عنه سنة ١٤٢٨هـ (٢٠٠٧م)،

(٢) ترجمته من كتابه «المذهب الاقتصادي الإسلامي».

السلطات اليمنية مقتله في وادي حضرموت يوم الاثنين ٢٣ شوال، ١٠ أيلول (سبتمبر) من عام ٢٣٣ ١ه، لكن تنظيم القاعدة بثَّ يَ تسجيل مصوَّر يوم الأربعاء ٩ رمضان في تسجيل مصوَّر يوم الأربعاء ٩ رمضان في غارات جوية استهدفته, وقتُل في الرابعة، وأنه دون تحديد لمكان وتوقيت مقتله، وأنه أصيب في كلتا يديه وقدميه وفقد إحدى عينيه في ثلاث غارات جوية منفصلة بواسطة طائرات بلا طيّار، قبل أن يُقتل في الرابعة (١٠).

سعید بن علی غنّام (۱۳۳۲ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۱۳ - ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

سعيد عمر فرحان (١٣٦٧ - ١٩٤٧هـ = ١٩٤٧ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعيد عمر محروس (۲۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) الجزيرة نت ٢٣ و ٢٤/٠١/١٣٤١هـ، ثم ١٤٣٤/٩/٨هـ. العربية نت ١٤٣٤/٩/٨.

## **سعید عوض باوزیر** (۱۳۳۳ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۷۸م) کاتب مؤرخ وطنی.



ولد في غيل باوزير بحضرموت. درس على كبار أساتذة علوم الشريعة واللغة العربية. توظف في المجلس الأعلى للقضاء، بالمكلآ ثم بغيل باوزير. أسهم في إنشاء «المجمع الأدبي» عام ١٣٧٦ه، وفي افتتاح أول مدرستين حكوميتين في الغيل والقارة. أصدر مجلة «لسان الريف» سنة ١٣٦٣ه. درَّس في أسمرة، واشترك في وضع لائحة المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي هناك. مات في الأعلى للتعليم الإسلامي هناك. مات في ٢٤ ذي القعدة، ٢٥ أكتوبر.

صدر فیه کتاب: سعید عوض باوزیر ناقدًا أدبیًا/ أحمد هادی باحارثة.

أنشئت جمعية في غيل باوزير باسم: جمعية أصدقاء المؤرخ سعيد عوض باوزير الثقافية. له أربعة مؤلفات مطبوعة، هي: صفحات من التاريخ الحضرمي، معالم تاريخ الحزيرة العربية، الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، الثقافة وسيلتنا إلى الكفاح(١).

## سعيد العويناتي = سعيد بن جعفر العويناتي

سعید عید مرسي (۱۰۰۰ - ۱۲۲۴ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

#### سعيد العيسى = سعيد جريس العيسى

سعيد بن غالب المخلافي (١٣٢٠ - ١٤٠٤ه = ١٩٢١ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعید فاضلی (۱۳۸۰ – ۱۶۲۰ه = ۱۹۹۰ – ۲۰۰۶م) أديب جغرافي.



من الرباط. حصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة محمد الخامس، ثم درَّس، وعمل أستاذًا. وقد بدأ قاصًا، وحصل على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي التي تمنحها دار السويدي لأفضل الأعمال المحقَّقة في أدب الرحلة والمؤلفات الجغرافية العربية والإسلامية. مات في غرفته وحيدًا، أو أنه انتحر، في ٢٥ ربيع الآخر، ١٣ يونيو.

من تآليفه: الرحلة الأوروبية/ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (تحقيق مع آخرين)، ديوان عبدالجيد الفاسي (تحقيق)،... وادي الجواهر/ علال الفاسي (تحقيق)، أبيًّات الأبيات والكلمات من ديوان أبي القاسم ابن هانئ متنبي المغرب/ عبدالجيد الفاسي (تحقيق مع عبدالرحمن الحريشي)، إرم ذات العماد (قصص)، أيام مغلقة (قصص)، عجموع المكنون من الذخائر/ علال الفاسي (تحقيق).

وعنوان رسالته في الماجستير: من شعراء

المغرب المعاصرين/ عبدالله الجرادي (تحقيق). وفي الدكتوراه: الإحياء الشعري في المغرب الحديث بين الأصالة والتقليد. وذكرت له مشاريع كثيرة قُبيل وفاته (٢).

سعيد فخرو = محمد سعيد فخرو

**سعید فرحات** (۱۳۵۳ – ۱۹۸۸ه؟ = ۱۹۳۶ – ۱۹۸۸م) شاعر، ثقافي.

ولد في بلدة إبل السقي التابعة لقضاء مرجعيون بلبنان. درس التاريخ في جامعة الإسكندرية في مصر، عاد ليعمل في صحف بيروت، ثم في وزارة التربية بالكويت، وصار رئيسًا للقسم الثقافي بجريدة الرأي العام، كما عمل في المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت، ومات هناك.

كتبه: اتجاهات فكرية في الأدب التونسي الحديث، مقالات نقدية في الأدب الكويتي الحديث، هارب من الحريق: مجموعة قصص، الطالب المتروك (قصة)، إبمان في كوخ (رواية)، الطريق الآخر (رواية)، الجيل والأرض (رواية)، إشارات الغمام الكبير (مجموعة شعرية)، الإدارة المالية والبيئة المعاصرة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال (٣).



سعيد فريحة = سعيد أمين فريحة

(۲) معلمة المغرب ٦٤٢٢/١٩ مع إضافات.
 (٣) معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة ٢٨٧/٦.

 <sup>(</sup>۱) وترجمته منه، ومن نفحات وعبير ص ۱۱۳. وهو غير سعيد عوض غوث باوزير، مدرس من حضرموت، ت ۱٤١٦هـ.

## سعید فوزي السراج (۱۳۶۳ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۲۶ – ۱۹۹۷م) کاتب مسرحی.



من طرابلس الغرب. نال إجازة التدريس، عضو المجلس البلدي، وغيره من اللجان، له إسهامات فنية وأدبية في مجال المسرح. أعد وألف أكثر من (٣٠) مسرحية متنوعة، قدّمها لمسارح طرابلس، منها: مسرحية طارق بن زياد، جناب المفتش، الفرسان الثلاثة، فتح الأندلس، امرأة وثلاثة رجال، أهل الكهف...(١).

سعيد فياض = محمد سعيد إبراهيم فياض

## سعید بن قاسم الجزائري (۱۳۳۲ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۱م) کاتب، صحفی.

ولد في دمشق وبحا تعلم، وعمل طوال حياته في الصحافة، ورأس تحرير مجلة الإذاعة السورية منذ الخمسينات، وفي مجلة (النقاد) كان سكرتيرًا للتحرير، وذلك طوال مدة صدورها في الخمسينات إلى عام ١٩٦٣. وفي آخر أيامه كان أمينًا لمكتبة الإذاعة والتلفزيون. كتب المقالة واليوميات الصحفية والدراسة الأدبية، وكان له برنامج خاص يقدمه من خلال إذاعة دمشق عنوانه (أدب وأدباء) خلال إذاعة دمشق عنوانه (أدب وأدباء) مطالع شبابه. ونشر منذ الثلاثينات في مجلة مطالع شبابه. ونشر منذ الثلاثينات في مجلة

(١) المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص١٣٤.

المكشوف (لبنان) والصباح والدنيا والنقاد وغيرها... توفي في شهر رجب.



سعيد الجزائري عمل رئيسًا لتحرير مجلة ( الإذاعة السورية)

من مؤلفاته: أدب وأدباء<sup>(٢)</sup>.

سعيد قندقجي = سعيد بن عبدالله قندقجي

سعيد القوشي = باسل الصفار

سعید مبارك باعبده (۱۳۲۰ - ۱۳۳۰ ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۹م) مفت.

من مواليد مدينة قشن التاريخية باليمن. كان منقطعًا للعلم والتعليم والدعوة، زاهدًا عن زخارف الدنيا، بعيدًا عن الأضواء، على الرغم من شهرته، وكان مفتي محافظة المهرة، ومرجعًا لأهلها في حلِّ القضايا الشرعية والعرفية. توفي يوم الجمعة ٢٥ صفر، ٢٠ شباط (فبراير)(٣).

## سعید محمد أحمد المهدي

باحث قانوني.

تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم. حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعات

 (٢) أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص ٨٠٨، الموسوعة الصحفية العربية ٩١/١، معجم المؤلفين السوريين ص٩٩.

(٣) مأرب برس ٢٠٠٩/ ٢٠٠٩م (موقع).

بريطانيا، عاد أستاذًا في كلية القانون وعميدًا لها، كما درَّس في الخليج، وكتب في الصحف.

له: الوجيز في قانون الشفعة السوداني لسنة ١٩٢٨م، معجم المصطلحات القانونية، الإثارة الفجائية العنيفة في قضايا وجرائم القتل العمد والجنائي بالسودان، الجريمة والعقوبات، شرخ قانون تقييد الإيجارات السوداني وتعديلاته، قوانين الملكية العقارية في السودان. وشارك في تأليف كتاب «المدخل للقانون والقضاء في السودان» الذي ترجمه هنري رياض، وفيه بحثه: دراسة عن أحكام قانون القضاء المدني لسنة ١٩٠٠م ١٩٠١م.

سعید بن محمد البطاطي (۱۳۷٤ - ۱۶۰۸ ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۸۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

سعید محمد بکر علی = سعید بکر

سعيد بن محمد جان الأفغاني = محمد سعيد...

سعيد محمد أبو الحُسْن (١٣٣١ - ١٤١٩ه؟ = ١٩١٢ - ١٩٩٨م) إداري حقوقي وشاعر صحفي.



ولد في قرية عرمان بمحافظة السويداء في سورية. أُجيز في الحقوق

(٤) الخرطوم ع ٦٢٣٣ (١٤٢٧/١١/٢٠هـ)، معجم المؤلفين السودانيين ٢٣٦٢، مع إضافات.

الفرنسي ببيروت، وحصل على شهادة خاصة في تاريخ الأدب العربي من معهد الآداب الشرقية ببيروت أيضًا. عمل في التعليم والمحاماة، معاون النائب العام في القامشلي، معاون وزير الأشغال العامة، عضو جمعية الشعر باتحاد الكتاب العرب. أسَّس فرع عصبة العمل القومي في جبل العرب، أسهم في تحرير عدة صحف، أصدر مجلة «الخابور» في القامشلي عام ١٣٧١هـ (١٩٥١م)، وظلت تصدر حتى نماية عام ١٣٧٥ه (٩٥٥م)، ثم سماها «المواكب» عام ١٣٧٦ه وتوقفت في آخر العام.

الأنقى في الإسلام، ألبير شاندور (ترجمة)،

مؤلفاته: بنو معروف بين السيف والقلم، غزة - هانوي - تشرين (شعر)، رسالة إلى ولدي (قصة للأطفال)، الديوان من الرباب إلى السمفونية (شعر)، الحق والقانون أو الشعب والحكومة (ترجمة)، الاشتراكية الصعبة، أندريه غورز (ترجمة)، ما هي التنمية/ ابن بينوت (ترجمة)، صلاح الدين الأيوبي البطل

أشارك في مجموا لفلام من الدى ويُغلى صروح العدل يقواً بي قصرا

ويسسى فاجعل الحضارة بغمة تعمَّ جميع الأرض والأبخمُ الزَّها

مَى يَا ترى يَالِيلِ عِبْ مَالِيلِ عَبْ مَالًا

حقائق بررؤيا تفارقنا مجرا مُعَالَ فِي اللَّيْلِ السِّهِمِ": أبر اعملوا

ويوتكنفوا بالعول والفخَّة الكرى. ره ۹ و ن د سين

سعيد أبو الحسن (خطه)

نيران على القمم: سيرة ذاتية (نشرت مسلسلة بين ١٤٠١ - ٤٠٨ (هـ)، الثمالة

(شعر – خ)<sup>(۱)</sup>.

سعيد محمد الحفّار ( . . . - 0731 = . . . - 2 . . 79) خبير بيئي عالمي.



من دمشق. حصل على الدكتوراه في الاختمارات الصناعية والطبية من جامعتي بروكسل وباريس، تخصُّص في التشعيع الأحيائي، أستاذ في جامعتي دمشق وقطر، مستشار دولي للبيئة في اليونسكو، رئيس اللجنة الوطنية والبيئية في الجلس الأعلى

للعلوم بدمشق، خبير ومستشار خاص لمكتب التربية العربي لدول الخليج، خبير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خبير في المنظمة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باحث في مركز البحوث الأوربية (ریکسان سار) في بلجيكا، أنشأ

وحدة الدراسات البيئية. نال جائزة العالم في الإعلام البيئي، وجائزة في الإعلام الجماهيري على موسوعته الثانية البيئية المكونة من ٣٢١ حلقة تلفزيونية مصورة.

له العديد من المؤلفات، منها: الاغتذاء البشرى ومشكلاته، ببليوجرافية البحوث والدراسات العربية في مجال التربية البيئية في دول الخليج العربية (مع كمال محمد نبهان)، بيئة من أجل البقاء، البيئة والأورام، علم السرطان البيئي الوقائي، البيولوجيا ومصير الإنسان، التربية الوقائية من المخدرات، تعاطى المخدرات: المعاجلة وإعادة التأهيل، الموسوعة البيئية العربية (١١مج)، وباء الإيدز مشكلة بيئية عالمية، العلم والحياة (سلسلة ۱-۱۰)، مشكلات البيئة، نحو بيئة أفضل، التطبيقات العملية في التربية في ضوء منجزات العالم وتوجهاته، هندسة الأحياء وبيئة المستقبل، المحدرات: مأساة البيئة المعاصرة(٢).

سعید محمد حوّی (3071 - 9.312 = 0791 - 91919)

كاتب إسلامي وداعية قيادي في جماعة الإخوان المسلمين.

اسمه سعید بن محمد بن دیب حوًى.



ولد في حماة بسورية، وينتهى نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عاش في كنف (۲) تشرین ۲۰۰۱/۲/۲۰م، و ۲۰۰۲/۵/۱۲م، ومقدمة موسوعته البيئية، موسوعة الأسر الدمشقية ١/١٥٤٠.

(١) الموسوعة الموجزة ٢٤١/٣، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص ٢٦٥، معجم البابطين ٢/ ٢٦٤، موسوعة أعلام سورية

والده الذي عرف بشجاعته وجهاده ضد الفرنسيين، وتوفيت والدته وهو في الثانية من عمره، وتربى في كنف جدَّته، وكانت مربية صارمة. عمل مع والده منذ صغر سنه في بيع الحبوب والخضار والفواكه، ثم دخل مدرسة ليلية لمتابعة دراسته، وعشق المطالعة، وقرأ القرآن على شيخة كفيفة من قريباته. وقد عاصر في شبابه أفكار الاشتراكيين والقوميين والإخوان المسلمين، وانضمَّ إلى الإخوان عام ١٣٧٢هـ وهو في الصف الأول الثانوي، ودخل الجامعة عام ١٣٧٦هـ منتسبًا إلى كلية الشريعة بدمشق. ودرس على عدد كبير من المشايخ، منهم: شيخ حماة وعالمها محمد الحامد، والشيخ عبدالوهاب دبس وزيت، والشيخ عبدالكريم الرفاعي، والشيخ محمد على المراد. ودرس على الأساتذة: مصطفى السباعي، ومصطفى الزرقاء، وحسن حبنكة، وغيرهم. وقد مرَّت به أحداث كثيرة جرت في سورية، وله ذكريات وملاحظات وتقييدات على ما جرى في وقته، مثل الاحتلال الفرنسي، وأول دستور لسورية بعد الاستقلال، وحرب فلسطين، وانقلاب حسنى الزعيم، وتنظيم الإخوان المسلمين، وثورة حماة ١٣٨٤ه، وجمعية العلماء بحماة، والانقسامات السياسية في سورية، والحركة «التصحيحية»، وانتخابات الإدارة المحلية، والسجن... دوَّنها وغيرها في ذكرياته التي نشرت بعنوان «هذه تجربتی وهذه شهادتی»، وفيها صراحة عجيبة، ولعله أول من أفشى تاريخ الإخوان المسلمين، وذكر أسرار هذا التنظيم الإسلامي العالمي بكل وضوح للناس، بعد أن كان أسرارًا ومخزونًا في الصدور. وقد تخرج من الجامعة سنة ١٣٨١هـ، ودخل الخدمة العسكرية ضابطًا في كلية الاحتياط، وحاضر وخطب في سوريا والسعودية والكويت والإمارات والعراق والأردن ومصر وقطر وباكستان وأمريكا وألمانيا، وشارك مشاركة رئيسية وفعالة في أحداث الدستور

سنة ١٣٩٣ه (١٩٧٣م) في عهد حافظ الأسد، وسُجن خمس سنوات (٥ آذار ١٩٧٨ م)، الأسد، وسُجن خمس سنوات (٥ آذار وقد ألف في السجن (الأساس في التفسير) ١٩٧٨ علدًا) وعددًا من كتبه الأخرى. وقد كان عضوًا في قيادة الإخوان المسلمين في سورية للفترة ١٣٩٨-١٤٠١هـ، وشارك في التنظيم العالمي في الفترة ٢٠٤١هـ، وشارك في وفي الأعوام ٤٠٤١-١٤٠٧هـ شارك في عدة أعمال دعوية وسياسية إخوانية، بعدها دخل عزلة اضطرارية بسبب إصابته بشلل حرئي إضافة إلى أمراض. وكان قد أقام في عمّان. ودخل في غيبوبة الموت نحو ثلاثة شهور، وتوفي ظهر يوم الخميس الأول من شهر شعبان، ٩ آذار في عمان بالأردن.



سعيد حوى علامة بارزة في تاريخ الإخوان المسلمين بسورية

ومماكُتب في علمه ودعوته:

سعيد حوى ومنهجه في التفسير/ سعيد أحمد زيدان (رسالة ماجستير من جامعة بغداد). منهج سعيد حوى في كتابه (الأساس في التفسير) (رسالة ماجستير من جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية).

منهج الشيخ سعيد حوى في كتابه (الأساس في التفسير)/ أحمد محمد الشرقاوي (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر بالمنصورة).

نظرية الوحدة القرآنية في تفسير سعيد حوى: تحليل ونقد/ جميلة موجادي (رسالة ماجستير من جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، ١٤٢٢هـ).

المدرسة الحركية في التفسير: سعيد حوى

غوذجًا/ محمد دراجي (رسالة دكتوراه من المعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر). الشيخ سعيد حوى ومنهجه في التفسير/ صباح محمد خليل أبو عاشور (رسالة ماجستير من الجامعة الأردنية).

منهج سعيد حوى في تفسيره «الأساس»/ عمر صالح الوصابي (رسالة ماجستير – جامعة صنعاء، ١٤٢٧ه).

منهج الشيخ سعيد حوى في التربية والسلوك/ حسين علي أحمد (رسالة ماجستير – الجامعة العراقية، ٢٢٢هـ؟).

الإشارات العلمية في القرآن الكريم من خلال «الأساس في التفسير» للعلامة سعيد حوى: دراسة تطبيقية / سعد محمد جاسم (رسالة دكتوراه - الجامعة العراقية، ١٤٢٩هـ).

وتوجد دراسة عن بعض مؤلفاته بعنوان: مؤلفات سعيد حوى: دراسة وتقويم، سليم الهلالي.



وكان قد كُلِّف بوضع مناهج تربوية وتعليمية لجماعة الإخوان المسلمين، مما جعل حياته تكريسًا للدعوة والتأليف، وقد طبعت طبعات عديدة وانتشرت في أنحاء العالم الإسلامي.

قد أورد صاحب الترجمة قائمة بمؤلفاته حتى عام ١٤٠٧ه في آخر مذكراته، منها: الله جل حلاله، الرسول صلى الله عليه وسلم (٢ج)، الإسلام (٤ج)، حند الله ثقافة وأخلاقًا، الأساس في التفسير (١١ج)، الأساس في السنة وفقهها، الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص، حولات في

الفقهين الكبير والأكبر، تربيتنا الروحية، من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك، المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين، في آفاق التعاليم، هذه تجربتي وهذه شهادتي، فصول في الإمرة والإمارة، دروس في العمل الإسلامي. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



سعید محمد دِحِّي (۱۳۲۸ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۴۸ – ۲۰۰۰م) صحفی، شاعر، مترجم.



من المكلا باليمن. عمل معيدًا ومدرسًا في كليات جامعة عدن والمكلا، أمضى (٢٥) عامًا في صحافة الإمارات محررًا ومترجمًا، متنقلًا بين صحف الفجر، الوحدة، الاتحاد، إلى أن استقر بر(الدفاع الخليجي». نظم الشعر واشتغل بالترجمة فنقل نصوصًا أدبية وفكرية غربية.

(۱) المعلومات السابقة مأخوذة من مذكراته المشار إليها،
 ومجلة المجتمع ع ۹۰۹ (۱۸/۱۶هـ)، وفيها تعريف به وآخر حديث له (مقابلة)، وع ۹۱۲ (۱۹/۹/۱۳هـ)، وع ۱۳۰۲ ص ۳۵.

أصدرت دار النشر التابعة لجامعة عدن كتابًا فيه بعنوان: سعيد دحي وتجليات الإبداع. وله ثلاثة دواوين شعر مخطوطة<sup>(٢)</sup>.

سعيد محمد الشيمي (١٣٨٥ - ١٩٢٧ه = ١٩٦٥ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سعید محمد صیام (۱۳۷۹ - ۱۳۷۰ه = ۱۹۵۹ - ۲۰۰۹م) قائد أمنی شهید.



ولد في مخيم الشاطئ بغزّة، حصل على دبلوم تدريس العلوم والرياضيات، ومن جامعة القدس المفتوحة حصل على إجازة في التربية الإسلامية، درَّس في مدارس وكالة غوث بغزة في نهاية سنة ١٤٢٤هـ، وكان عضوًا في المكتب السياسي بحركة حماس، وعضوًا في الجلس التشريعي الفلسطيني، عُيِّن وزيرًا للداخلية في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس كأول حكومة تشكلها بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الثانية، وأسَّس قوة داعمة للقوى الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة سمِّيت بقوة الإنقاذ (القوة التنفيذية)، وكان من أبرز قادة حماس السياسيين في القطاع، وفي الصفِّ الأول من الحركة، وأبعد إلى مرج الزهور، واعتقله الاحتلال أربع مرات، كما اعتقلته السلطة الفلسطينية، وكان خطيبًا مفوهًا ذا شهرة، محبوبًا للجماهير، ذا قوة وشكيمة وصبر.

(۲) البيان ۱۱۹/۱۱/۹/۱۱هـ، موسوعة الألقاب اليمنية
 ۱۲۹/۲، مع إضافات. وصورته من موقع: حملة لأجله صلى
 الله عليه وسلم.

استشهد في غارة قام بها طيران العدو اليهودي في حربه على غزة مساء الخميس ١٩ مرم، ١٦ كانون الثاني (يناير) التي استهدفت منزل شقيقه، واستشهد معه تسعة أشخاص آخرون، هم نجله محمد، وشقيقه إياد، وزوجة شقيقه، وابن شقيقه، وأحد كبار مساعديه، وأربعة من الجيران، وأصيب أكثر من عشرين آخرين (٢).



سعيد صيام كان من أبرز قادة حماس

سعيد بن محمد العصفور (١٣٧٦ - ١٤١٧هـ = ١٩٥٦ - ١٩٩٧م)

من قرية التوبي التابعة لمحافظة القطيف بالسعودية. حصل على إجازة في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود بالرياض، وعمل موظفًا في مجال النفط بشركة أرامكو، وكان له نشاط اجتماعي وأدبي ورياضي في

طبع له ديوان: هدير الصمت.

شاعر موظف.

وترك ثماني بحموعات شعرية مخطوطة، هي: أزهار البنفسج، ليالي القطيف، من وحي العقيدة، وميض الذاكرة، أبجدية الموت والصهيل، أمل وشراع، رباعيات العصفور، قصاصات من يوميات دفتر محترق(أ).

## سعيد محمد المصري (٠٠٠ - بعد ١٤١٨هـ = ٠٠٠ - بعد ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۳) الدستور ع ۱۶۲۰ (۱۲۱/۱/۲۱هـ)، الجزيرة نت ۱۶۳۰/۱/۱۹

(٤) معجم المؤلفات الشيعية في الجزيرة ٤٥١/٢، معجم البابطين لشعراء العربية.

## سعيد محمد المفتى (7777 - 9.31 = APA1 - PAP14)



مات یوم ۱۸ شعبان، ۲۰ آذار (مارس).



من قبيلة القبرطاي الشركسية، نسبته «حبجوقة». ولد في عمَّان، درس في دمشق، وتأثر سياسيًا هناك، عاد ليتحول إلى العمل السياسي في تأسيس حزب الحرّ المعتدل، وحزب اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب، وصار نائبًا لرئيس حزب الشعب. ثم وزيرًا في عدة وزارات، ورئيسًا لبلدية عمّان، ومنحه الملك عبدالله لقب باشا. وبعد الاستقلال بسنوات قليلة صار رئيسًا للوزراء سنة ١٩٥٠م. وحظى بمناصب أخرى: رئيسًا لمجلس النواب، ورئيسًا لمجلس الأعيان، ورئيسًا لجلس أمناء الجامعة، إلى أن



سعيد محمد المفتى كان رئيسًا لمجلس الأعيان..

صدر فيه كتاب: أعلام من الأردن: توفيق أبو الهدى، سعيد المفتى: دراسة في السياسة الأردنية/ سليمان موسى ص ص ١٤١ -. Y 0 . (1)

(١) وترجمته منه، ومن كتاب: الوزراء الحزبيون ص ٢٥،

#### سعيد محمد نور $(\bullet \bullet \bullet - \forall \bullet \exists \land \alpha? = \bullet \bullet \bullet - \forall \land P \land \alpha?)$ قارئ.



من مصر. أصله من السودان، أمَّ في جامع الخازندار بحى شبرا في القاهرة، وسجّلت له سور في الحجاز، ووزّع منها آلاف النسخ على الناس، وكان ذا صوت شجيّ مؤثر، يستدرُّ الدموع والخشوع، ثم مضى إلى الكويت، واستقرَّ بها منذ الثمانينات المجرية، وسجلت له الإذاعة الكويتية تلاوات على شرائط، وكانت قراءته تذاع في ساعات الفجر، وفُقد الكثير من أشرطته في الغزو العراقي للكويت. وتوفي هناك(٢).

## سعيد محمود الشيخ (1371 - 0731 a = 7781 - 3 . . 74) فني مونتاج سينما.



من مصر. حصل على التوجيهية، وعمل في وزارة الحربية، بدأ مع شقيقه (كمال) في

محال المونتاج، وكان من أوائل الذين وضعوا قواعد فنّ المونتاج السينمائي في مصر، وتخرُّج على يديه العشرات في هذا الفنّ. رئيس قسم المونتاج بمعهد السينما، وأستاذ المونتاج بكلية الفنون التطبيقية ومعهد التلفزيون. توفي في ۲۷ جمادي الأولى، ۱۵ يوليو (۳).

سعيد مراد (0071 - 1.310 = 1791 - 11919)كاتب وناقد سينمائي شيوعي.



وُلد في دمشق، نشر منذ الخمسينات مقالات في صحف ومجلات سورية ولبنانية، ومارس النقد السينمائي في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، درس النقد السينمائي في معهد السينما بموسكو، وعاد بدرجة الماجستير. انتمى إلى الحزب الشيوعي عام ۱۳۷٤ه (۱۹٥٤م)، وشارك في تنشيط الحركة السينمائية بسورية، وانتخب رئيسًا للنادي السينمائي بدمشق، وترأس عددًا من الندوات السينمائية التي أقيمت على المستويين العربي والمحلى، وعمل حتى لحظات حياته الأخيرة رئيسًا لتحرير (الحياة السينمائية). وعده بعضهم المحرك الأساسي لمهرجان دمشق الدولي لأفلام القارات الثلاث. توفي يوم السبت ١٦ ذي الحجة، (٣) الأهرام ع ٢٩٦١ (١٦/٥/١٤)هـ)، وع ٢٨ جمادى

الأولى ١٤٢٧هـ، أهل الفن ص ١٦٧. وهو غير القاص الفلسطيني بالاسم نفسه.

<sup>(</sup>٢) الإعلام بمن زار الكويت ص١٣٤، وأورد مؤلفه قول من قال إنه توفي في الثمانينات الهجرية؟، موقع (مصابيح نيرة).

الموافق ۳۰ تموز (يوليو).

## أحاله المتناعة

سعيد مراد رأس تحرير مجلة (الحياة السينمائية)

كتب وترجم عددًا من المؤلفات السينمائية منها: حوار مع السينما ، وجولات في عوالم السينما. وترجم وأعد الجزء الأول من المؤلفات المختارة للمخرج السينمائي السوفيتي سيرغي إيزنشتين تحت عنوان «من الثورة إلى الفن، ومن الفن إلى الثورة». كما ترجم الكتاب الذي يحمل عنوان «سيرغي إيزنشتين». وذكر أنه سيصدر له: مقالات في السينما السورية، في ثقافة الصورة(١).

سعيد المزين = سعيد خليل المزين

أبو سعيد المصري = مصطفى محمد عثمان أبو اليزيد

السعید مصطفی السعید (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۰ه؟ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۰م؟) (تکملة معجم المؤلفین)

سعيد المفتي = سعيد محمد المفتي

سعید مفید دوبان (۰۰۰ – ۱۲۳۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

سعيد النابلسي = محمد سعيد بن حمدي النابلسي

(۱) الأسبوع العربي ع ١٥٠١ (١٩٨/٨/٢٢) ١٠ الجمهورية ع ١٠ ما ١ (١٩٨٨/٨/٢٢) التب مج ١٠ ع ١٣٦٤ (١/٢٠٥) عالم الكتب مج ١٠ ع ١ (رجب ١٠٠٩) بقلم محمد نور يوسف، نقلًا عن الثورة وتشرين بتاريخ ١٩٨٨/٧/٣١، المواقف (البحرين) ع ٧١٢ (واسمه في هذا المصلر: محمد سعيد مراد). وهو غير محمد بن سعيد مراد (شاعر من فلسطين).

**سعید النجار** (۱۳۳۹ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۶م) مفکر اقتصادی لیبرالی.



ولد في الدلنجات بمحافظة البحيرة في مصر. حصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من إنجلترا، وكان موضوعها «التصنيع في مصر». بعد قليل من عودته قامت ثورة يوليو ١٩٥٢م وكان مقربًا من رجالها لمعرفته السابقة ببعضهم، لكنه نأى عنهم بعد كشف نيات الثورة تجاه الحياة الدستورية والديمقراطية. انصرف إلى عمله الأكاديمي أستاذًا للاقتصاد في كلية الحقوق، ثم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دافع عن الفكر الليبرالي واقتصاد السوق عكس ما كانت تدعو إليه الدولة آنذاك، ولما اشتدَّت حدَّة الحكم الفردي وتعمَّقت الاتجاهات الاشتراكية سافر إلى الخارج واغترب ما يقرب من عشرين عامًا، فكان مديرًا للإدارة الاقتصادية في منظمة مؤتمر التجارة الدولية والتنمية (الأنكتاد)، وعمل تحت إشراف بريبيش مدير المنظمة آنذاك، وأشرف على إصدار التقارير لها في سنواتها الأولى. انتقل إلى لبنان ليشرف على المكتب العربي للأمم المتحدة هناك، الذي تحول من بعد إلى «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا» (الأسكوا)، ثم عمل في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وانتقل مديرًا تنفيذيًا للمجموعة العربية في مجلس إدارة البنك الدولي، واختير قاضيًا ثم رئيسًا لمحكمة منظمة التجارة العالمية، التي كانت تفصل في المنازعات التجارية بين الدول حول تنفيذ اتفاقيات الجات. عاد

إلى مصر لينشئ مع نفر من زملائه جمعية «النداء الجديد» للدعوة إلى الليبرالية وترسيخ نظامها، ثم انتقل عنه كثير من الناس. وكان يعتزُّ باللغة العربية وبالدين، لكنه لا يرى «تسييس الدين»؟. تابع نشاطه في الصحافة والتلفزيون والندوات في الداخل والخارج حول الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأصدرت جمعيته عشرات المطبوعات في قضايا الساعة. وكان موافقًا للوجهة الأمريكية، لكنه تغير نوعًا ما بعد أحداث ١١ سبتمبر ورأى في أمريكا التسلط والهيمنة في تعاملها مع الشعوب، وأحيانًا الكذب والتضليل. أسهم في صياغة دستور مصري جديد، وفي مشروع للوفاق الوطني، وبيان «المائة» للدفاع عن حقوق الأقباط، ولم تأخذ الدولة بأي منها، وحاصرت «الليبرالية الجديدة» التي قادها. وكان يدافع عن «سعد الدين إبراهيم» المسجون آنذاك؛ لاتحامه بالعمالة لأمريكا وما إلى ذلك. وشارك عام ١٤١٥هـ (١٩٩٥م) في اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الإسرائيلي مع عدد من المثقفين المصريين في منزل السفير الإسرائيلي بالقاهرة. وكان متأثرًا بشخصية عبدالرزاق السنهوري ويقول: إذا لم أكن واضحًا فقد فشلت في مهمتي. وله تلامذة.

سيالناب

اسم المترجم له بخطه



سعيد النجار عمل مديرًا للإدارة الاقتصادية في منظمة مؤتمر التجارة الدولية والتنمية (الأنكتاد)

من كتبه المطبوعة: أثر منظمة التجارة العالمية على الأقطار العربية، الاقتصاد العالمي والبلاد العربية في عقد التسعينات، تاريخ الفكر الاقتصادي من التجاريين إلى نهاية التقليديين (ولعله نفسه: تاريخ المبادئ الاقتصادية...)، التجارة الدولية، الحقوق الأساسية للبلدان النامية في ظل الجات ومنظمة التجارة العالمية، ، نحو استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي، نظرية الثمن، تحديد النظام الاقتصادي والسياسي في مصر، التصنيع والدخل، مبادئ الاقتصاد، نظرية التجارة الدولية. وتوجد أعمال أخرى قام بتحريرها ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

سعيد الهندي = محمد سعيد بن محمد حسن الهندي

سعيد ياسين عامر ( . . . - 0731 = . . . - 3 . . 7 4) خبير إداري.



من مصر. أستاذ وخبير العلوم الإدارية بالجامعات المصرية والأمريكية. تنقل في مناصب مهنية مختلفة في أمريكا لأكثر من ربع قرن، رئيس شركة وايد سرفيس للاستشارات والتطوير الإداري، عضو جمعية الإدارة الأمريكية، وجمعية المحاسبين

(١) الأهرام ع ٤٢٨٦٤ (١٥/٢/٥٥)، وأعداد عديدة بعده، منها: ٢٢٨٦٦، ٢٢٨٦٤، ٢٢٨٦٩ ٢٨٨٢، ٢٨٨٢، ٣٨٨٤، الحياة ع ١٤٩٩٦ (١٤٢٥/٢/٢٨)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ١٤٨، أصدقاء إسرائيل في مصر ص ٢٦١.

الأمريكيين، وجمعية محاسبي الفنادق الأمريكية، ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي (وكان رئيس شرف لها)، وجمعية المحاسبين القانونيين المصريين. توفي يوم ٢٦ رمضان، ۱۹ نوفمبر.

له كتب عديدة في مجال تخصصه، منها: الإدارة في ظلال التغيير، وصفة في ظلال التغيير، رؤية إدارية للقائد العربي، نحو إدارة جديدة، هوية الإدارة العربية، الإدارة العربية وحتمية التحديث والتغيير الفعال، الإدارة وآفاق المستقبل، قضايا هامة لإدارة التغيير، مهارات السكرتارية، الإدارة وسرعة التغيير، البعد الثالث لإدارة القرن الحادي والعشرين. وله كتب أخرى ذكرها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

سعيد يعقوب = سعيد حافظ يعقوب

السعيد يوسف موسي  $(\Gamma \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Gamma - \Gamma \Gamma \Im \Gamma \alpha = \Lambda \cdot \Gamma \Gamma - \Gamma \Gamma \Gamma \Gamma_{\alpha})$ 

من المنصورة بمصر، تخرَّج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. لم يقم بوظائف رسمية، فقد كان والده من أثرياء الأراضى الزراعية، وكان عضوًا بحزب الوفد.

طبع له ديوان: شجون ومجون.

وترك خمس مسرحيات مثلت ولم تطبع، هي: ابن السفاح، اليتيمة، الشجرة العقيم، حواء، الأصل والصورة.

وله رواية مطبوعة، هي: بعد الموت. واثنتان لم تطبعا: شقاء الذرة، حنان (٣).

سعيد يونس أبو العيص ( . . . - 7731 & = . . . - 0 . . 7 4) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) وترجمته من بعض كتبه.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

أبو سفيان الأزدي = سعيد بن على

سفيان أبو حيدرة = حارق زهير

سفيان فصيلة = زهير حراك

سقاف بن علي الكاف (١٣٦٦ - ١٤٤٧ه = ١٩٤٦ - ١٩٩٦م) عالم فقيه أديب.

من مواليد تريم بحضرموت، وأخذ عن علمائها، منهم محمد بن أحمد الشاطري، وتخرَّج في الأزهر، وتعرَّف هناك على العلامة محمد نجيب المطيعي وصاهره، ولازمه مدة طويلة. وعاد فعمل في سلك القضاء، ثم أقام في المدينة المنورة، ودرَّس في بعض مدارسها الثانوية، وتصدّر جلسات علمية. وأخذ عنه جماعة من طلبة العلم. توفي فجأة بالمدينة يوم ۱۹ شعبان، ۲۹ دیسمبر.

مؤلفاته المطبوعة: حضرموت عبر أربعة عشر قرنًا، حقيقة الفرقة الناجية، دراسة في نسب السادة بني علوي: ذرية الإمام المهاجر أحمد بن عيسى، هذه شريعتنا: دراسة أصولية دستورية لنظام حكم إسلامي، معجم مصطلحات فقه الشافعية(1).



(٤) جهود فقهاء حضرموت ١٣٥٣/٢ مع إضافات.

سلالي علي

(۱۳۲۰ - ۱۰۶۱ه = ۲۰۹۱ - ۱۹۸۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

سلام الراسي = سلام يواكيم الراسي

سلام عبدالكريم الحيدري

(3771 - · 731a = 30P1 - P · · 7a)

محرر صحفي.

## سكينة الشهابي (١٣٥٢ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٣ - ٢٠٠٦م) كاتبة ومحققة قديرة.

من حلب، سكنت دمشق. توفي والدها وعمرها خمس سنوات، وكان عالمًا صوفيًا. اهتمت بها والدتما وشجعتها على العلم، فدرست في الكتاتيب، وأكملت مراحلها الدراسية الثلاثة الأولى انتسابًا، ثم انتظمت في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، ونالت منه الإجازة عام ١٣٨٢ه، ثم درَّست في ثانويات حلب، وعملت مديرة لثانوية دير عطية، فثانوية التل، فمدرِّسة في ثانويات دمشق، وكتبت خلال ذلك مقالات أدبية في المحلات، وخاصة مجلة (الأديب) اللبنانية. ثم اختارها شكري فيصل لتكون ضمن لجنة تحقيق (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر بمجمع اللغة العربية، فاشتركت معه في تحقيق ثلاثة أجزاء من التاريخ، ثم انفردت بتحقيق أكثر من عشرين مجلدًا منه. ولم تتزوج. وكانت ملتزمة بدينها، منصرفة لشأنها، حريصة على الوقت. وهي ابنة عم حكمت الشهابي. توفيت بدمشق يوم ۱۸ جمادي الآخرة، ١٤ تموز.

من تحقيقاتها: أخبار الوافدين من الرجال من أهل البصرة والكوفة على معاوية بن أبي سفيان/ العباس بن بكار الضبي (تحقيق)، تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم/ الخطيب البغدادي (تحقيق، ٢مج)، المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل/ ابن عساكر (تحقيق)، المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم/ الربير بن بكار (تحقيق)، كتاب فيه طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث/ من البرديجي (تحقيق)، تاريخ مدينة دمشق: تراجم النساء/ لابن عساكر (تحقيق)، إضافة تراجم النساء/ لابن عساكر (تحقيق)، إضافة إلى تحقيق أكثر من عشرين بحلدًا آخر(١).

(١) أعلام النساء الدمشقيات ص ٩٥٦، ومعلومات عنها

من الأستاذ سليمان الحرش.

 (۲) هؤلاء أسلافي (إنتاج تلغزيون فلسطين) استفدت منه في شهر شوال ۱۹۳۶ه.

(٣) الشرق الأوسط ع ٩٤٨٩ (٨٠١١/٥١٤٨ه).



## سلافة جاد الله (۱۳۲۰ - ۱۲۲۷ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۲م) مخرجة ومصورة سينمائية ريادية.

ولدت في نابلس. اهتمت بالتصوير والتوثيق فدرست فن السينما في القاهرة، فكانت أول فتاة عربية تدخل هذا المضمار، وتخرَّجت من المعهد العالي للسينما عام المثورة الفلسطينية، وأسهمت في تأسيس قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لحركة فتح، وشاركت في توثيق الأحداث الفلسطينية، كما شاركت في تصوير أحداث أيلول كما شاركت في تصوير أحداث أيلول الأسود، أصيبت برصاصة طائشة سببت لها الشلل وأنحت حياتها المهنية (۱).

## سلافیان روستشو کلییف (۰۰۰ - بعد ۱۶۰۰ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۰م)

مستشرق بلغاري.

درس الأدب العربي في بيروت والقاهرة وبغداد. بدأ مشروع ترجمة «ألف ليلة وليلة» إلى اللغة البلغارية سنة ١٤٠٠ه، لكنه مرض ثم توفي ولم يكمله، وقد أتم ترجمته المستعرب كرياك تسونيف، وصدر في دار ترود بصوفيا(٢).

من مواليد الكاظمية في بغداد. عمل في حقل الأدب والثقافة، وكتب مئات المقالات

من مواليد الكاطمية في بعداد. عمل في حقل الأدب والثقافة، وكتب مئات المقالات والبحوث، في السياسة والآداب، وتغرّب مطاردًا من قبل الحكومة، ولما احتلت أمريكا العراق عاد، ورأس تحرير صحيفة «المواطن» السياسية المستقلة، حتى وفاته (1).

سلام يواكيم الراسي (١٣٢٩ - ١٤٢٤ه = ١٩١١ - ٢٠٠٣م) أديب شعبي.



 (٤) وكالة الصحافة المستقلة (إثر وفاته)، وكذلك موقع أصوات العراق.

من بلدة إبل السقى بقضاء مرجعيون في لبنان. كان يقوم بحملة تعبوية لشباب بلدته ضد «الممارسات الإقطاعية». أول من أسَّس الحزب الاشتراكي في بلدته، وسعى إلى دمجه بالحزب الشيوعي، ثم انسحب منه لاحقًا. صاحب مدرسة تجديدية في أدب العامة. بروتستنتي، يستشهد بأقوال الإمام على والخليفة عمر رضى الله عنهما. وله مذكرات. مات في ۲۷ صفر، الموافق ۲۹ نيسان (أبريل).

له (١٥) كتابًا في التراث الشعبي، هي: لئلا تضيع، في الزوايا خبايا، شيح بريح، القيل والقال، الناس أجناس، اقعد أعوج واحكى جالس، حيص بيص، الحبل على الحرار، من كل وادي عصا، أحسن أيامك سماع كلامك، ثمانون أو العمر الدائب في البحث عن المتاعب، حكى قرايا وحكى سرايا: أضواء على أقوال وأفكار العامة في لبنان، الناس بالناس، جود من الموجود، حكايات أدبية من الذاكرة الشعبية، الأعمال الكاملة(١).

سلامات هاشم (7771 - 37312 = 7391 - 7..74) زعيم إسلامي. قائد جبهة مورو الإسلامية في الفلبين.



(١) الحياة ٢٤/٢/٢٩ ١ه، موسوعة أعلام العرب المبدعين ١/٥٤١، قرى ومدن لبنان ١٣/١، ومواقع مختلفة من الشبكة العالمية للمعلومات.

ولد لأسرة متدينة تتمتع بنفوذ كبير في إقليم ماغويداناو جنوب جزيرة مينداناو التي كانت موطن أجدادهم... لم يكن ناشطًا في مجموعات إسلامية مسلحة قاتلت المسيحيين في الجنوب، بل كان يعمل في مكتبة في بلدته باغالونغان. أرسل إلى مصر وحصل على إجازة في الفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر عام ١٣٨٧ه ثم على درجة الماجستير بعد سنتين. وعمل في الوقت نفسه في الجموعات التي كانت معارضة حينذاك للرئيس فرديناند ماركوس الذي أدت سياسة أجهزته الأمنية إلى تشدد الناشطين ضده حينذاك. وكان يفترض أن يحصل على الدكتوراه لكنه اختار العودة إلى الفيليبين لتنظيم حركة المسلمين الانفصالية (جبهة مورو للتحرير الوطني) التي كان يتزعمها نور مسواري الذي كان طالبًا حينذاك. ومع أنه لم يخضع لتدريبات عسكرية تذكر، إلا أنه قام بتدريب أول دفعة من مقاتلي الجبهة الذين خاضوا حرب عصابات لإقامة دولة إسلامية في الجنوب. وبقي نائبًا لرئيس الجبهة حتى سنة ١٣٩٨ه، حيث قام مع عدد من مقاتليها بانشقاق ليشكل حركة تزعمها بنفسه هي (جبهة مورو الإسلامية للتحرير). وكان سبب الانشقاق تركيز مسواري على الجانب السياسي في الحملة بينما كان سلامات يريد عملًا أكبر لإقامة دولة محض إسلامية. وقد أوضح في أحد تصريحاته أن الخلاف بينهما ناجم عن أسباب إثنية أيضًا، فحركة مسواري يهيمن عليها أفراد عشيرة تاوسوغ المسلمة، بينما كان سلامات وأتباعه ينتمون إلى قبائل ماراناو وماغويداناوان. وبينما وقع مسواري اتفاق سلام مع الحكومة الفلبينية عام ١٤١٦ه، واصل هو حربه ضد الحكومة واحتل مناطق واسعة في وسط مينداناو. وفي نماية عام ١٤١٠ه بدأت الحكومة تركز حملتها على المعسكرات الرئيسية للجبهة،

واستهدفت بالقصف في بعض الأحيان منزل سلامات نفسه في عام ١٤٢٠م، مما اضطره إلى الفرار والبقاء مختبئًا، لكنه لم يلجأ إلى الخارج خلافًا لعدد كبير من قادة الجبهة الآخرين، وساعد في عام ١٤٢٤ه في الدفع باتجاه إجراء محادثات سلام مع الحكومة الفيليبينية ووافق على المشاركة شخصيًا فيها. وأعلن وفاته أثناء المحادثات، في ١٣ جمادي الأولى، ١٣ يوليو (تموز)(٢).

# سلامة أحمد سلامة (1071 - 77316 = 7781 - 71.74) كاتب ومحرر صحفى ليبرالي.



من مواليد القاهرة، حصل على الماجستير في علم النفس من جامعة عين شمس، وآخر في الصحافة من جامعة ماكلستر بأمريكا. عمل كاتبًا صحفيًا، ومحررًا بقسم الشؤون الخارجية بجريدة الأخبار منذ عام ١٣٧٣ه (١٩٥٣م)، ومراسلًا لها في ألمانيا وأوروبا، ثم رئيسًا لقسم التحقيقات الخارجية بجريدة الأهرام، ومراسلًا لها في أوربا، ثم نائبًا لرئيس تحريرها، فمديرًا لتحريرها. انتقل إلى جريدة (الشروق الجديد) وعمل رئيسًا لجلس تحريرها، وكتب فيها عمودًا بعنوان (من قريب). وكان أول رئيس لتحرير محلة (وجهات نظر) الفكرية منذ إنشائها عام ١٤١٩ه (١٩٩٩م). وكان كاتبًا صحفيًا ليبراليًا، عضوًا في لجنة الشؤون العربية بالحزب الوطني الديمقراطي (الذي أسَّسه السادات)، وعضوًا في لجنة (الحكماء) التي تم تشكيلها (۲) الحياة ۸/۲/ع۱۶۱ه، الجتمع ع ١٥٦٤ (۸/۲/۲۶/۱۸ه) ص۸۲، و ع ۱۸۸ (۲/۲/۲۱)، ۲۰۸م).

أثناء الثورة على حسني مبارك في ٢٠ يناير ١٠ ٢م، وعضو المجلس الأعلى للصحافة. كتب مقالات عديدة عن الشؤون الخارجية والعالمية والعلاقات الدولية والعربية والشأن الداخلي بمصر، وأجرى أحاديث مع عدد من رؤساء العالم في الشرق والغرب. وقد توفي مساء الأربعاء ٢١ شعبان، ١١ يوليه (تموز).

ومن كتبه المطبوعة: من قريب: مناطق رمادية (أصله مقالات)، الصحافة فوق صفيح ساخن (قدم له محمد حسنين هيكل)، الشرق أوسطية هل هي الخيار الوحيد؟ (تحرير مع آخرين)(١).

سلامة أحمد الشوّاف (۲۰۰۰ - ۲۶۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلامة خليل الشطناوي (١٣٨٨ - ١٤١٨ه = ١٩٦٤ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلامة عبدالله سلامة (۰۰۰ – ۱۹۸۸ه = ۰۰۰ – ۱۹۸۸م) من رواد التأمين في العالم العربي.



من مصر. تولى عدة مناصب، منها: أستاذ (۱) الأهرام ع ٤٥٨٧٤ (٢٢/٨/٣٢١هـ)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية.

ورئيس قسم التأمين بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الرياضة بكلية التجارة في الجامعة نفسها، وأستاذ بجامعة تكساس في أمريكا. واعتبر واحدًا من رواد التأمين في العالم العربي والشرق الأوسط. توفي في ١ ذي القعدة، ٥٠ يونيو بلندن.

له عدة كتب في الرياضة والتأمين، منها: إدارة وتنظيم منشآت التأمين، السوق العربية للتأمين: دراسة تحليلية (لعله بالمشاركة)(٢).

سلامة علي عبيد (١٣٤٠ - ١٠٤٠ ه = ١٩٢١ - ١٩٨٤م) أديب شاعر مهتمّ بالتاريخ.



ولد في السويداء بسورية. تشرَّد مع أهله إلى صحراء نجد عقب الثورة السورية الكبرى، وبقي فيها مدة من الزمن. عاد بعدها إلى لبنان، وحصل من الجامعة الأمريكية على الماجستير في التاريخ. مارس التدريس في عدة مدارس ابتدائية وثانوية، وتولى وظائف إدارية في وزارة التربية، فكان مدير التربية بالسويداء، وكان عضو مجلس الأمة أثناء الوحدة مع مصر. كتب الشعر والمسرحية والرواية وأدب الرحلات، ونشر شعره الأولي في مجلة «الصباح» الدمشقية، وجريدة في السويداء.

صدر فيه كتاب بعنوان: سلامة عبيد الأديب الإنسان/ فوزي معروف. – دمشق: وزارة الثقافة، ١٤١٩هـ.

(٢) الأهرام والأخبار ١٤٠٨/١١/٢ه.

سلامة محمد سليمان (١٣٥٨ - ١٤٢٤ه = ١٩٣٩ - ٢٠٠٣م) باحث لغوي مترجم.

وصدر له: لهيب وطيب: ديوان شعر،

الشرق الأحمر (انطباعات المؤلف عن الصين)، اليرموك: مسرحية شعرية، وضعها

نثرًا خلدون الكنابي أخرجها شعرًا سلامة

عبيد، رحلة في جبل حوران (ترجمة)، أبو

صابر الثائر المنسى الجحهول (رواية)، (فازت

بجائزة الدولة)، الثورة السورية الكبرى، أمثال

وتعابير شعبية من السويداء، مختارات من

الشعر الصيني القديم، الله والغريب (شعر).

وأعدَّ مخطوطة عن العادات والتقاليد وأخرى

عن الأمثال الشعبية في جبل حوران (٢).



من مواليد الغردقة بمصر. حصل على الدكتوراه في اللغة الإيطالية من جامعة روما بإيطاليا، ثم عمل أستاذً للأدب الإيطالي بكلية الألسن في جامعة عين شمس، ووكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث، ومشرفًا على قسم اللغات الشرقية وآدابها، وعميدًا للمعهد العالي للغات حتى رحيله. وكان شغوفًا بالتراث الثقافي الإيطالي، مترجمًا لكثير من أدبياته في مدرسة متميزة. أشرف على رسائل علمية عديدة بالكلية. حاز على جائزة الدولة التقديرية في الترجمة بإيطاليا.

(٣) معجم المولفين السوريين ص ٢٤، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٨١٣. وفي مقال بعنوان: سلامة عبيد أديبًا وإنسانًا لسيف الدين قنطار، نشر في مجلة (الموقف الأدبي) التي تصدر في سورية ع ٣٢٧ (تموز ١٩٩٨م) ص٨٥ وردت وفاته عام ١٩٧٧م.

مات في ٤ جمادى الآخرة، ٢ أغسطس. له دراسات أدبية ولغوية ونقدية بالعربية والإيطالية، وترجم عدة مسرحيات إيطالية مثلت على المسرح، منها: جوازة طلياني، عائلتي/ دي فليبو، صاحبة اللوكاندة/ جولدوني.

وله من المطبوع مما ترجم من الإيطالية من مسرحيات لمؤلفه إدوارد دودي فيليبو: نابولي مليونيرة، أصوات الأعماق، عيد الميلاد في بيت كوبيللو، العقد.

وأصدر المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة محموعة من ترجماته المختارة لأعمال عدد من الأدباء الإيطاليين في كتاب بعنوان: من أعلام الأدب الإيطالي الحديث(١).

# سلامة محمد العباسي (۱۳۶۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۵م) کاتب ومحرر صحفی أدیب.

ولادته في قرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية، فُصل من مدرسة المعلمين لأسباب سياسية، عمل محررًا بقسم التحقيقات في جريدة الجمهورية بالقاهرة، انتقل إلى القسم الأدبي وظل يعمل به حتى وفاته. وكان يكتب فيه عمودًا تحت عنوان: (للحبّ). كما نشط في العمل المسرحي، وشارك في مناسبات قومية،

وتغنَّى بأشعاره مطربون مشاهير، وله قصائد

منشورة في الصحف. توفي بالقاهرة.

له عدد من المسرحيات الشعرية، منها: في سبيل الحرية (وهي إكمال لقصة بدأ جمال عبدالناصر كتابتها وهو طالب)، وملحمة شعرية بعنوان: رسالة إلى أمي (خ)، ومسرحية أيام الشمس (خ)، وأوبرا أنس الوجود(٢).

سلطان أحمد عمر (۱۳۲۶ - ۱۶۱۳ه = ۱۹۶۶ - ۱۹۹۳م) شیوعی وناشط حزبی.



ولد في قرية حارث بناحية الأعبوس من محافظة تعز باليمن. أكمل دراسته الإعدادية والثانوية بالقاهرة، انضم هناك إلى القوميين العرب، وكلِّف مع اثنين آخرين بتأسيس فرع للحركة في اليمن، ثم درس الفلسفة والاجتماع في جامعة بيروت، وتبنَّى الفكر اليساري في الجبهة القومية، وأسَّس حزبًا اسمه (الحزب الديمقراطي الثوري اليمني) الذي عمل بصورة سرية في شمال اليمن، وانتخب أمينًا عامًا له، ثم تولى رئاسة (الجبهة الوطنية) التي كانت تعارض حكومة الشمال، كما شارك في تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني (الشيوعي) في مدينة عدن، وأصبح عضوًا في لجنته المركزية، كما تولى مناصب قيادية في تنظيم حزب الوحدة الشعبية (المتفرّع من الحزب الاشتراكي اليمني) في المناطق الشمالية. وبعد الوحدة عمل مستشارًا في معلس الرئاسة، كما تولى قيادة منظمة الحزب الاشتراكي في تعز، ومات في أمريكا وهو

صدر له كتاب بعنوان: نظرة في تطور المجتمع اليمني (عالجه في ضوء الفكر الماركسي)<sup>(٣)</sup>.

#### سلطان الداغستاني = أنور محمد سليم سلطان

(٣) موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية ٢٦٦٢/٤.

سلطان ذوقان الأطرش (۱۳۰۹ - ۱۴۰۲ه = ۱۸۹۱ - ۱۹۸۲) من قادة الثورة السورية.



ولد في قرية القريًّا بقضاء صلحد في جبل الدروز (جبل العرب). أدَّى الخدمة العسكرية في بلاد الرومللي ببلغاريا أيام السلطنة العثمانية، واتصل بالحركات العربية، وحوَّل القريًّا معقلًا للفارين من الأتراك، وكانوا قد أعدموا أباه، فغدا حذرًا. وبدأ مع أنصاره ثورة مسلحة ضد الفرنسيين، وسجلوا توسعت الثورة... واجه فتنة داخلية في الجبل، ووضع حدًا لها على حساب عائلته، كما قاد المعارضة التي أطاحت بأديب الشيشكلي في المعارضة التي أطاحت بأديب الشيشكلي في قسري. أيد الوحدة بين سورية ومصر، ثم أيَّد قسري. أيد الوحدة بين سورية ومصر، ثم أيَّد الخركة الانفصالية.

ومماكتب فيه:

سلطان باشا الأطرش: مسيرة قائد في تاريخ أمة/ حسن أمين العيني.

سلطان باشا الأطرش والثورة السورية الكبرى/ حسن أمين العيني.

سلطان باشا الأطرش: تاريخ وطن/ جمعها فريد عبدالكريم فياض.

له مذكرات، ذكر في مصدر أنها نشرت في القدس، وفي آخر أن حلقات منها نشرت في صحيفة بيروت المساء، والرأي العام الكويتية. وقد أعدَّت من قبل بعض الأدباء (١٠).

(٤) مئة علم عربي في مئة سنة ص١٠٠، أعلام الوطنية والقومية العربية ص١٩٣، عبقريات وأعلام ص١١٧. (۱) الأهرام ع ۲۲۷۸ (۲۲۶/۹/۱۷)، تأبينه من قبل كلية الألسن في (فيس بوك) ۱۰/۱۰/۱۰م. (۲) معجم البابطين لشعراء العربية.

انني سافرز الدار مقار فيه الغير الل عمدها لايد وعلى رساع والم عقد الغير منكف وسر فقط معنوا الم عدد الغير منكف وسر فقط معنوا الله عند المدار من ساء الدار الله عند الما من الما المدار ا

سلطان الأطرش (خطه وتوقيعه)

سلطان سوكوتو = محمدو ماسيدو

سلطان الشاعر (۱۳۵۸ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۳۹ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلطان شيخموس = جكر خوين

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (١٣٤٦ - ١٣٤٦هـ = ١٩٢٨ - ٢٠١١م) أمير.



ولادته في الرياض. تلقَّى علومه في مدرسة الأمراء، وتعلم القرآن الكريم واللغة العربية. كلفه والده (الملك عبدالعزيز) بمهام داخلية وخارجية، ثم عيَّنه أميرًا على الرياض سنة تشكيل وزاري عيِّن وزيرًا للزراعة، فأسهم في توطين البادية. ثم كان وزيرًا للمواصلات، وفي عهده أنشئ خطُّ السكة الحديد بين الرياض والدمام، ثم عيِّن وزيرًا للدفاع والطيران ومفتشًا عامًا منذ سنة، ١٣٨٢ه حتى وفاته، وقد أولى الحيش عناية كبيرة، وأنفق أكثر من

التحديثه، وضاعف عدد أفراد القوات المسلحة النظامية إلى أكثر من وجلب أسلحة متقدمة من الشرق والغرب. وفي عام ٢٠١٢هـ صدر أمر ملكي بتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء،

إضافة إلى مناصبه ومهامه الأخرى. وقد ترأس لمدة طويلة اجتماعات اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للإصلاح الإداري، والهيئة العليا للدعوة الإسلامية، والمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ومجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية، واللجنة العليا للتوازن الاقتصادي، وجملس إدارة الموسوعة العربية العالمية، ومؤسَّسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وأشرف على إنهاء المشكلات الحدودية مع الدول الخليجية المحاورة. وفي عام ١٤٢٦ه (٢٠٠٥م) تم تعيينه وليًا للعهد عقب تولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الحكم، مع احتفاظه بوزارة الدفاع، التي دام فيها أكثر من نصف قرن. وكان نشيطًا جدًا، دائم التنقل والتصريحات، فهو من بُناة المملكة ومؤسّسيها في نظامها وإدارتما وهيئتها الحديثة. وكانت له أعمال خيرية عديدة من خلال مؤسسته التي كان رئيسها الأعلى. وقد مرض في سنواته الأخيرة إلى أن توفي بنيويورك وهو يعالج، فجر يوم الجمعة ٢٢ ذي القعدة، ٢١ تشرين الأول (أكتوبر).



سلطان بن عبدالعزيز بقي وزيرًا للدفاع أكثر من نصف قرن!

وألَّفت فيه كتب، منها:

سلطان السياسة والإنسانية: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود/ مبارك بن عمران السبيعي.

سلطان: سبعة وثلاثون عامًا من العطاء/ إبراهيم بن محمد المالك.

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومنظومة الإبداع الإنساني والثقافي/ فهد بن محمد العطيوي.

الأمير سلطان بن عبدالعزيز في روسيا/ ماجد عبدالعزيز التركي.

الصيد عند العرب وجهود الأمير سلطان في حماية البيئة والحياة الفطرية وإنمائها/ عمر بن غرامة العمروي.

قالوا في الأمير سلطان(١).

سلطان بن عبيد الظاهري (١٣٦٤ - ٠٠٠ ه = ١٩٤٤ - ٠٠٠ م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلطان بن علي العويس (١٣٤٤ - ١٤٢٠ه = ١٩٢٥ - ٢٠٠٠م) شاعر وتاجر ثرى.

من بلدة الحيرة بالشارقة. نشأ في أسرة معروفة بحبها للأدب والثقافة. عمل في تجارة اللؤلؤ وغيره، وتنقل بين الهند والإمارات وكثير من دول العالم، حتى أصبح من كبار رجال المال والأعمال وأحد أغنياء العالم. أقام عددًا من المشروعات التنموية داخل الدولة وخارجها، وأنشأ مؤسَّسات خيرية عديدة. ومن أشهر أعماله الثقافية (جائزة العويس الثقافية) التي أنشأها عام ٨٠٤ ه، وأوقف لها جزءًا من أمواله تمنح كل سنتين لعدد من «المبدعين» العرب. وأبرز من نال هذه الجائزة نزار قباني.

 (١) موسوعة الشخصيات السعودية ص٩، الجزيرة نت ١٤٣٢/١١/٢٤ه، وإضافات.

# ا نام عرامك عيده الدول معيده الدول الموس معيده الموس



شعار «مؤسسة سلطان بن علي العويس" وفيه رسمه

وله شعر جمع في ديوان أو أكثر بعنوان: في مرايا الخليج، ديوان سلطان العويس (جمع قيعدالا عبدالقادر، تحقيق وليد محمود خالص)، شعر سلطان بن علي العويس (جمع حمد أبو شهاب)، الأعمال الشعرية الكاملة (۱).

سلطان ناجي (١٣٥٥ - ١٤٠٩ هـ = ١٩٣٦ - ١٩٨٩م) مؤرخ بحاثة.



ولد في بلاد الحجرية من محافظة تعز باليمن، حصل على مجموعة من الشهادات، وأكمل تعليمه الجامعي في الجامعة الأمريكية ببيروت، تسلم عددًا من المراكز الوظيفية والإدارية، وعمل مدرسًا في مدارس عدن، وضابط معارف في وزارة المعارف، ورئيسًا للخدمة المدنية بعدن، ومحاضرًا في التاريخ اليمني والثقافة اليمنية والوطنية، ومستشارًا في وزارة الخارجية بصنعاء. وكانت له نشاطات ثقافية واجتماعية، فقد كان عضو اللجنة الثقافية الدائمة بمجلس الشعب الأعلى في عدن، وعضو الجلس التنفيذي لاتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين، ومن مؤسِّسي هذا الاتحاد، عضو لجنة الوحدة بين شطري اليمن للتربية والتعليم والثقافة والإعلام، وعضو لجنة الوحدة لتأليف كتب التاريخ اليمني المشترك لمدارس اليمن. وعمل أيضًا عضوًا في هيئات تحرير عدة مجلات، مثل «دراسات» ومجلة «الحكمة» ومجلة «المؤرخ العربي» ومجلة «الإكليل». وكان عضوًا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر، إلى جانب مشاركته في عدد من المؤتمرات وندوات مراكز الجزيرة العربية والخليج العربي. وله أبحاث عدة في دوريات عربية مختلفة.

سلطان محمود بن جامدار صاحب الحق ۱۳۱۷ - ۱۶۰۰ه = ۱۸۹۹ - ۱۹۸۰)

مفسر، عالم مشارك.

ولد في مدينة يعقوبي بأفغانستان، من قبيلة يوسف زاي. تعلم على علماء أفغان، تخرج في المدرسة الأمينية بدهلي. درَّس في الهند، عاد إلى بلده إمامًا ومدرسًا، وعاملًا في الزراعة والتجارة والشؤون البلدية، وكان عارفًا بالأمور السياسية والاجتماعية. مات في ١٥ رمضان.

من مؤلفاته بلغة البشتو: وضاحة القرآن (تفسير)، تكملة الإيمان، ضابطة ميراث، آسان فقه (وهو فتاوى في ٣ مج)(٢).

(۱) جائزة سلطان العويس: الدورة الثالثة ص ۱۹، معجم الباطين للشعراء العرب ۲،۸٦/۲، شخصيات من الخليج ص ۲۱، الفيصل ع ۲۷۱، الجلة العربية ع ۲۷۶ ص ۱۰، الوطن (السعودية)، ۲۱/۱۰/۲۱، ۱۹، الأسبوع الأدبي ع ۲۹۷ ص ۲۰، البيان (۱۰/۱/۱۰)،

مات في ٢٩ رمضان، ٥ كانون الثاني (يناير) على متن الطائرة وهو قادم من إسلام آباد. ولم ينجب.

له شعر صارخ في الحبّ والغزل. ومما قاله في «بيروت»:

قدكنت قيثارة للشرق صادحة

ما للأنامــل ليلًا تعزفُ الأرقا ماذا جنيت على الدنيا لتُنتهكي

سرًا وجهرًا ويعلو فيك من أَبَقا

ومما كتب فيه:

ا نادازاد

سلطان العويس: دراسات وأبحاث/ مؤسسة سلطان العويس الثقافية، ٢٦١ ه، ٢مج. سلطان العويس: تاجر استهواه الشعر/ عبدالإله عبدالقادر.

أبحاث ووثائق عن الشاعر سلطان بن علي العويس.

سلطان العويس محارة الزمن الجميل/ أحمد علي الزين.

الهجري/ عبدالقدير شير أياز محمد أياز. - الرياض: حامعة الإمام، ١٤٢١هـ (رسالة ماجستير) ص٣٤٤.

ولادته في مدينة الحي بمحافظة واسط العراقية.

واصل دراسته في الأدب الإنجليزي، فحصل

على الماجستير من جامعة أيوا بأمريكا، والدكتوراه من جامعة لستر ببريطانيا، وعاد فتعيَّن أستاذًا لمادة الشعر الإنجليزي بكلية

الآداب في جامعة المستنصرية، وأسهم في

أكثر من عشرين مؤتمرًا علميًا ولغويًا وثقافيًا

داخل العراق وخارجها. وكان عضو الهيئة

العليا لاتحاد الكتّاب منذ تأسيسه، ونشر بحوثًا في الدوريات، وترجم كتبًا، وراجع

كتبه: الترجمة الأدبية (منهجي، مع يوئيل عزيز وعبدالوهاب النجم)، الترجمة العامة (بالمشاركة)، العناية باللغات الأجنبية وعملية

التعريب، اللغة العربية لغير الناطقين بها، المدخل إلى الترجمة، مكانة الشعر في الثقافة

ومن ترجماته: لويس باستور/ ايفلين آتوود،

سيليا أوموت في ريعان الشباب/ فرانس

سيلانبا، بين الفن والعلم/ دولف رايسر،

صنع تركيا الحديثة/ فيروز أحمد (ترجمة مع

-مدى الدورى) $^{(7)}$ .

العربية، الترجمة التحريرية (بالمشاركة).

توفي بلندن يوم الثلاثاء الخامس من رمضان. من أعماله المطبوعة الكتب التالية: ببليوجرافيا مختارة وتفسيرية عن اليمن (نشر جامعة الكويت باللغتين العربية والإنكليزية)، التاريخ العسكري لليمن للفترة ١٩٦٧ – ١٩٦٧؛ دراسة سياسية عسكرية، دور جريدة «فتاة الجزيرة» في أحداث سنة دور جريدة «فتاة الجزيرة» في أحداث سنة الغربيون في دراسة جنوب الجزيرة. (۱).

سلمان إبراهيم عيسى (١٣٤٩ - ١٤٢٢ه = ١٩٣٠ - ٢٠٠١م) خطاط، آثاري.



من العراق. حصل على الدبلوم في فنون المتاحف والخط والزخرفة من معهد الفنون، وانعكس ذلك على تعامله على الخامات والأصباغ والأحجار، ثم حصل على الماجستير في الفنون، والدكتوراه في علم الآثار من بولونيا. درَّس في المعهد المذكور، ثم في كلية الفنون بجامعة بغداد، وأشرف على عدد من الأطروحات الجامعية، حصل على إجازة في الخط من الخطاط التركي ماجد الزهدي في الخط من الخطاط التركي ماجد الزهدي الإسلامي، شارك في معارض فنية عديدة، الإسلامي، شارك في معارض فنية عديدة، مقل العراق في تحكيم أعمال المسابقتين الثالثة والرابعة للخط، وكان مشاركًا

(١) اليمن في مائة عام ص٢٧٥ (وفي هذا المصدر: ت ٣

أبريل، وهو يوافق ٢٧ شعبان) موسوعة الأعلام للشميري

(وفيها وفاته ٢ رمضان)، الفيصل (ذوالقعدة ١٤٠٩هـ)، مع

(٢) النشرة الإخبارية ع ٥٧ (صفر ١٤٢٣ه) ص٣٧، موسوعة أعلام العراق ٢٠٠/١، حروف عربية ع ٥ - ٦ (شوال ٢٢٢ه)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين

في هيئة تحكيم المسابقات الدولية لفن الخط التي دأب مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول على إقامتها. أرسى حركة الخط العربي المعاصرة في العراق، وشارك في تأسيس جمعية الخطاطين العراقيين للنهوض بالخط، وكان رئيسها، وتتلمذ على يديه الكثير من الباحثين والخطاطين. حاز على جائزة الإبداع من وزارة الثقافة. مات يوم الخميس ٢١ رمضان، الموافق ٦ كانون الأول.

كان منتجًا للوحات الخطية بغزارة ملحوظة، واشتهر بكتابة اللافتات وقطع المحلات التجارية والدوائر الحكومية، وكان الخطاط الخاص لدائرة الآثار العامة.



لوحة خطية بقلم سلمان إبراهيم وعليها توقيعه

أسهم في تأليف كتاب تاريخ الفن القلم، وهندسة تكنولوجيا المواد.

وله: الخط العربي، كراسة تعليم الخط العربي، الفن البيئي: كتاب منهجي لطلبة الصفوف الثانية في قسمي التصميم والفنون التشكيلية(٢٠).

سلمان داود الواسطي (۱۳۵٤ - ۱۲۶۹ه؟ = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۸م) باحث في الآداب الأجنبية، مترجم.

سلمان رادوییف (۱۳۸۷ – ۱۶۲۳ه = ۱۹۹۷ – ۲۰۰۲م) قائد عسکری مجاهد.

<sup>(</sup>٣) موسوعة أعلام العراق ٢ / ١٠٠٠ معجم المؤلفين العراقيين /٢٤٠٠ ووفاته أوائل السنة الميلادية؟ . ووفاته أوائل السنة الميلادية؟ .



صهر الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف. نجا من عدة محاولات اغتيال. ولم تكن علاقته طيبة مع كثير من القادة المجاهدين، ولعله كان يحرِّض على الرئيس أصلان مسعادوف. اشتهر باحتجازه رهائن أثناء حرب الشيشان الأولى (١٤ - ١٤١٦ه)، وقد بلغوا أكثر من (۲۰۰۰) رهینة، احتجزهم داخل مستشفى واتخذهم دروعًا بشرية، وعلى الرغم من محاصرة الجيش الروسي له إلا أنه استطاع أن يقتاد المئات منهم إلى الشيشان، وانتهى الهجوم بمقتل (٧٨) شخصًا، وكان يسيطر في الحرب الشيشانية على إحدى أكبر جماعات المقاتلين نفوذًا في الجمهوريات القوقازية. اعتقله الروس عام ١٤٢٠هـ، وذكر من بعد أنه مات في السجن نتيجة إصابته بنزیف، یوم السبت ۱۰ شوال، الموافق لـ ١٤ ديسمبر (أيلول)(١).

#### سلمان بن شکر بن داود (۱۳۴۰ - نحو ۱۶۲۸ه = ۱۹۲۱ - نحو ۲۰۰۷م) موسیة



(۱) عكاظ الأسبوعية ع ١٣٢٦٠ (١٠/١٢)١٤٥١ه)، الحياة ع ١٤٥١٤ (بالتاريخ السابق)، الشرق الأوسط ع ١٧٧٥ (١٠/١٠/١٣)١هـ)، العالم الإسلامي ع ١٧٧٣ (١٠/١٠/١٨).

من العراق. أستاذ العود في معهد الموسيقى لمدة ثلاثين عامًا. تحرَّج عليه كثيرون، وكان مستشارًا فنيًا في وزارة الثقافة، ورئيس اللجنة الوطنية للموسيقى. مثَّل بلده في مؤتمرات وندوات ومهرجانات كثيرة. له تسجيلات في الإذاعة والتلفزيون، وعروض منفردة، وكان اهتمامه بالموسيقى العربية الكلاسيكية.

قام بترجمة أولية للجزء المتعلق بالموسيقى عن مخطوطة درة التاج في غرَّة الديباج.

من مؤلفاته الموسيقية ذات البعد التعبيري: الغجرية، وادي الموت، من وحيها، حورية الجبل، مهرجان في بغداد... وغيرها(٢).

# سلمان شمسة (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

### سلمان الشيخ داود (١٣١٥ - ١٣٩٧ه = ١٨٩٧ - ١٩٧٧م) کاتب سياسي محام.

ولد في بغداد. تخرَّج في المدرسة السلطانية. عيِّن مديرًا لمدرسة الفضل، ثم كاتبًا في محكمة البداءة، فسكرتيرًا لأمانة العاصمة. درس الحقوق، وترك الوظائف لينصرف إلى المحاماة والصحافة، عمل مديرًا لجريدة «المداعب» سنة ٤٤٣١ه (١٩٢٦م)، ثم تولى تحريدة «التقدم» لسان حال حزب التقدم سنة ٢٤٣١ه (١٩٢٨م)، وأصدر بعد سنة أخرى جريدة الناقد، وبريد الجمعة عام مدن. اعتقلته الحكومة، واشتدَّ عليه المرض مدن. اعتقلته الحكومة، واشتدَّ عليه المرض فأسرع بإخلاء سبيله، ولم يلبث أن مات. وكان مواليًا للحلف والتعاون مع بريطانيا، فهجاه الرصافي في ذلك (١٠٠٠).

سلمان شینة (۱۳۱۷ - ۱۳۹۸ = ۱۸۹۹ - ۱۹۷۸) محام وصحفی یهودي.

ولد في بغداد، درس في المدرسة الإعدادية. عمل ضابطاً في الجيش التركي، وعيِّن مترجمًا لقائد الطيران الألماني، أسره الإنجليز فنفوه إلى الهند. بعد إطلاق سراحه تخرَّج في مدرسة الحقوق، ومارس المحاماة، وأصدر صحيفة «المصباح» الأسبوعية سنة ١٣٤٣ه (١٩٢٤م) وامتدَّ صدورها خمس سنوات: انتخب نائبًا عن بغداد، ثم سافر إلى تركيا سنة ١٣٧١ه، ومنها إلى الكيان الصهيوني، وبه مات(١٠).

# سلمان صالح الصفواني (۱۳۲۰ - ۱۲۰۹ه = ۱۸۹۹ - ۱۹۸۸) مناضل، صحفی، کاتب سیاسی.



ولد في مدينة صفوى، التي تقع على الساحل الشرقي من السعودية، وإليها يُنسب. ويرجع نسبه إلى آل علي حكام حائل قبل آل رشيد، عبيدي، من قبيلة شمر. تلقى تعليمه الابتدائي في البحرين، ومنها رحل إلى العراق وأكمل تحصيله العلمي، وكان شابًا متحمسًا، مما دفع به إلى الانخراط الكلي في متحمسًا، مما دفع به إلى الانخراط الكلي في الحركات الوطنية المناوئة للإنجليز، فشارك في ثورة العشرين أو حرب الرميثة كما تسمَّى. ونُفي مع الفقيه الخالصي إلى الهند وعدن شم الحجاز بسبب مواقفه المعارضة لانتخابات المجلس التأسيسي الذي قام بالتصديق على معاهدة ٢٩٢٢م، التي وضعت العراق تحت الانتداب الإنجليزي، ثم عاد إلى العراق

<sup>(</sup>٢) الجيران (موقع الجمعية العراقية الكويتية) ٢٠٠٧/٩/٢٨،وصورته من موقع (شفق).

<sup>(</sup>٣) أعلام الأدب في العراق الحديث ٣٦٨/١.

وأصدر جريدة (اليقظة) سنة ١٣٤٢هـ (۱۹۲٤م) وعطلت بعد صدور ۱۳ عددًا منها، وأسَّس في السنة نفسها (نادي الإخاء العراقي) مع نخبة من شباب مدينة الكاظمية، وكان يكتب في جريدة البلاغ المصرية لسان حال حزب الوفد المصري حين تعطلت جريدته. وشغل العديد من الوظائف الحكومية منها: مديرًا للنفوس بمدينة الحلة في محافظة بابل، فسكرتيرًا للإذاعة في وزارة المعارف، ثم مفتشًا في مديرية التموين خلال الحرب العالمية الثانية. حكم عليه المحلس العرفي بمحافظة الديوانية بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة التحريض والمشاركة في ثورة العشائر سنة ١٩٣٦م، وفي السجن المركزي ببغداد كتب مجموعة رسائله التي يضمها كتابه (محكوميتي) الذي طبع في مدينة صيدا سنة ١٣٥٦ه (١٩٣٧م) إلا أنه تم إطلاق سراحه بعد مدة وجيزة من صدور الحكم عليه، ثم أعيد اعتقاله ...وهو يومئذ عضو في اللجنتين العليا والتنفيذية لحزب الاستقلال. وأصبح وزيرًا للثقافة والإرشاد في وزارة عبدالرحمن البزاز المتوفى سنة ١٣٩٣هـ الذى تولى الوزارة للعقيد عبدالسلام عارف ولأخيه عبدالرحمن بعد مقتل الأول. وتوفي هو يوم الأربعاء ٧ ربيع الآخر، ١٦ تشرين الثاني في بغداد.

وله من الكتب: أذن وعين، هذه هي الشعوبية، مواقف قومية، محكوميتي، رواية الزرقاء(١).

سلمان طاهر أبو صالح (مسلمان طاهر أبو صالح (مسلم) مسلماً الدينية الروحي للطائفة الدرزية في الجولان المحتلّ.

(۱) رجال عاصر قم على العوامي ص ۱۲، أعلام الأدب في العراق الحديث ۲۲۱۲، موسوعة أعلام العراق ۱/ ۸۸، الفهرست المفيد في تراجم أعلام الخليج ۱/ ۲۱، موسوعة أعلام العراق ۱/ ۸۸، وفي معجم الكتاب والمؤلفين السعوديين ورد تاريخ ولادته عام ۱۳۰۸ه.



ولادته في مجدل شمس، وعاش فيها كلً حياته، دُكر أنه ساند الحركة الوطنية السورية، وأنه كان من الرافضين للجنسية الإسرائيلية (٢).

سلمان بن عبدالرحمن السامرائي (۱۳۲۱ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۲۲ – ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلمان بن عبدالمحسن آل جويبر (۱۳۳۲ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلمان عزَّت قطاية (۱۳٤٩ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۶م) طبیب عالمی هاو.



(۲) موقع عرب ٤٨، وموقع مجلة العمامة (مجلة درزية)،۲۰۰۸/۲/۳

وأسهم في تأسيس: شعبة الأذنية بكلية الطب في جامعة حلب، ومعهد التراث العربي، والجمعية السورية لتاريخ العلوم، وكان أول سكرتير منتخب لها، كما أسهم في تأسيس نادي السينما بحلب، وانتخب نائبًا لرئيس الجمعية الدولية وعضوًا في الجمعية الدولية للنقاد والمسرحيين، وعضوًا في أي الجمعية الدولية للنقاد والمسرحيين، وعضوًا العربية، وكان خطاطًا، والمترجم الوحيد لمجلة العربية، وكان خطاطًا، والمترجم الوحيد لمجلة (الطبيب) حتى عام ٧٠٤١ه. شارك في مؤتمرات عالمية وحصمًل جوائز.

وهو أول من ألف كتابًا ضحمًا عن أمراض الأذن وجراحتها في الوطن العربي، وأول من قام علمية تجميل الأنف، وأول من قام بإجراء عمليات السرطان في الأنف والحنجرة (استئصال الحنجرة التام)، وأول من قام بإجراء العمليات الدقيقة الجهرية في الأذن، وأول من أدخل الجهر الجراحي إلى سورية. وله في متحف حلب للفن الحديث خمس لوحات خطية، إحداها طولها خمسة أمتار في مترين، كتب فيها كلمة الحصان العربي بكل مترين، كتب فيها كلمة الحصان العربي بكل لوحة خطية. اسمه منشور في كتاب (الهوزهو الأمريكي)، و(رجل المنجزات) الصادر عن جامعة كامبردج بإنجلترا.

ألف أكثر من ١٠٠ كتاب، منها المطبوع، ومنها المخطوط، ومنها المخطوط، ومنها المسروق «أثناء مرضه»، كما سرقت بعض لوحاته.

من مؤلفاته المطبوعة: مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة بحلب، شرح تشريح القانون لابن النفيس (تحقيق)، التطرق في السعادة إلى الطبّ لعلي بن رضوان، في المعدة وأمراضها ومداواتها لأحمد بن إبراهيم الجزار (تحقيق)، شخصيات الطب العربي، طبّ الفقراء والمساكين، الفوائد المسطرة في علم البيطرة لابن هذيل الأندلسي، الطبيب العربي على بن العربي ابن النفيس، الطبيب العربي على بن رضوان رئيس أطباء مصر، في التراث العلمي

العربي، معجم مصطلحات الخيل والفروسية، من كبار الأطباء العرب، التمريض في الأذنية (مفقود)، معجم أمراض الأذن والأنف والخنجرة (باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية)، كتاب رسوم الطب العربي، معجم مصطلحات الأذنية. وله مؤلفات في مجالات أخرى مطبوعة ومخطوطة، ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

سلمان غلام علي (۱۳۳۷ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۱۸ – ۲۰۱۱م) طرب.

عُرف بر(سلمان المنكوب)؛ لنكبة أصيبت بما منطقته التي كان فيها.



من مدينة الكميت في ناحية ميسان بالعراق. تعلَّم علمًا محدودًا، لكنه قرأ التاريخ وقرض الشعر الفصيح والعامي، وتحدَّث بعدة لغات، لكونه عمل بحارًا في البصرة. تأثر بالمطرب العماري السيد فالح وتعلم منه الغناء، فكان شاعرًا وملحنًا وعازف عود وكمان وربابة، وأداء خاص، وذكر أنه لم يقلّده أحد؛ لأن طوره صعب. وأن جمهوره من النخبة وليسوا من البسطاء! لأنه أديب وشاعر.. وغنَّى في كافة المناسبات، الوطنية والاجتماعية. وكان محبًا للرئيس عبدالكريم واسم (الشيوعي) ومتعلقًا به، ولم يكن يكنُ

(١) مئة أوائل من حلب ص١٠٨٩، موقع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

للبعثيين الاحترام. وله قرابة (٦٠٠) شريط كاسيت. توفي يوم الجمعة ٤ شوال، ٢ أيلول(٢).

سلمان فارس جابر (۱۳۲۷ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۳م)

ولد في البنية بلبنان، التحق بجريدة (الصفاء)، ثم نزل بيروت واشتغل في تحرير جريدة (النداء) ومراسلة بعض الصحف في الشام وفلسطين، ثم ذهب إلى فلسطين وعمل في صحيفة الجامعة العربية، وراسل بعض الصحف في الخارج. عاد إلى بيروت وتولى التحرير في جريدة الجامعة العربية التي انتقلت إلى بيروت، لكنها لم تعش أكثر من شهر واحد، فتولى بعدها تحرير (الصفاء) التي نقلت إلى بيروت أيضًا. وفي سنة ١٣٦١هـ (١٩٤٢م) ذهب إلى جبل الدروز للتحرير في جريدة (الجبل)، ولبث قرابة خمس عشرة سنة. ثم عاد إلى السويداء بسورية مستأنفًا تحريرًا (الجبل)، وعاد إلى لبنان ليتولى التدريس في عاليه إلى جانب مراسلته بعض الصحف في المهجر والبلاد العربية وتحرير مجلة (الأماني). قتلته الكتائب (المسيحية) في ۲۸ ذي القعدة، ٥ أيلول.

وله کتاب: لمحات من أضواء على أحداث نصف قرن $^{(7)}$ .

سلمان فائق آل شكر (۱۳۲۸ - ۱۳۲۲ه = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلمان قطاية = سلمان عزت قطاية

(٢) الموسوعة الحرة ١٨ مايو ٢٠١٢م، منتديات عنكاوا

(٢) معجم أعلام الدروز ٢/١١١، معجم الجرائد السورية

سلمان بن محمد الحكمي (۱۳۲۳ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۰۰م) كاتب إسلامي شاعر.



من آل الحكمي. من فيفا بالسعودية. حصل على الماجستير من جامعة أم القرى، ودرَّس في المعهد العلمي بالرياض وعرعر.

له: لآلئ النظم الحاوي لمسائل عظيمة، وتحفة الطحاوي المسمى التحفة الفيفية في اعتقاد الفرقة المرضية، اللؤلؤ المنثور في التحذير من قاصمة الظهور، مرآة الجنان في إيضاح الاستحسان، مرافئ الحب (شعر)، منعش القلوب ومزيل الكروب(1).

سلمان بن محمد الشكرجي (۱۳۱۱ - ۱۳۹۱ه = ۱۸۹۳ - ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلمان الندوي (نحو ۱۳۳۹ - ۱۶۱۰ه = نحو ۱۹۲۰ - ۱۹۹۰م) داعية إعلامي، محرر صحفي.

من الهند. شارك في كثير من النشاطات الإسلامية بعد أن دخل في دين الإسلام، حيث كان في الماضي هندوكيًا. وكان عضوًا بمجلس الشورى الخاص بالجماعة الإسلامية في الهند، وعضوًا في اللجنة التنفيذية لجامعة «الفلاح»، إلى جانب عضويته في عدد من المدارس والجمعيات الإسلامية. وقد هداه الله سبحانه وتعالى في مقتبل عمره، ودخل

(٤) له ترجمة في ظهر كتابه (مرافئ الحب)، وكذلك في مقدمة محققه له، معجم البابطين لشعراء العربية. لعل سيريان دقا... م باي قنا

تطبيع الحلالة الأحيرة الأحرة

ي أكمد ألويس طف رعب أ

يهرن في عيسوبلغ السوس

سلمان فراج (خطه)

ولدت في بغداد. درست الآثار واللغات

السامية القديمة في جامعة كامبردج، ثم نالت

الماجستير من جامعة كولومبيا الأمريكية،

والدكتوراه من جامعة أمستردام في هولندا،

حَيْهِ لَهُ ٱللَّاحِينَ ....

نعد ، وشهورال ط

تَوُّلُ تُسُوِّنَ بَوْهَا كَ

دار العلوم ندوة العلماء للدراسة، وتخرج منها حتى برع في الكتابة باللغة العربية، وكان من المحافظين على أسلوب العربية الفصحى، وخدم القضايا الإسلامية كثيرًا بشرح أحوال المسلمين باللغة العربية، وترجمة نشاطات الجماعة الإسلامية في الهند. رئيس تحرير مجلة (الدعوة) الهندية (باللغة العربية) لمدة (١٤) عامًا، الصادرة عن «الجماعة الإسلامية» بدلهي. توفي عن عمر يناهز السبعين عامًا في ١١ ربيع الآخر.



سلمان الندوي رأس تحرير مجلة (الدعوة)

وقفت على كتاب لأبي الحسن الندوي ترجمه إلى اللغة العربية بعنوان: الإسلام والغرب. (بحث ألقي بمناسبة افتتاح مركز إسلامي بجامعة أكسفورد في سنة ٣٠٤١هـ). وقد وجدت كتبًا أخرى لاسم (سلمان الندوي) لكن آباءهم مختلفون، فلم أوردها خشية الالتباس (١).

سلمان يوسف فراج (١٣٦٠ - ١٤٢٨ه = ١٩٤١ - ٢٠٠٧م) أديب كاتب.



 (۱) البعث الإسلامي مج ۳۵ ع۹ س۱۰۰۰ المجتمع ع ۹٤٦ (۱۲۱/٥/۲۱) هـ) ص٥٥٥ الفيصل ع ١٥٨ (شعبان ۱٤١٠هـ) ص١٢٢٠.

من قرية الرامة بالضفة الغربية، بين عكا وصفد. حصل على إجازة في اللغة والأدب العربي وتاريخ وتخصَّص في الأدب العربي، عمل مدرسًا ومفتشًا تربويًا ومحاضرًا في الجامعة المذكورة. عضو في الجامعة المذكورة. عضو في هيئة الاتحاد العام للكتاب، وفي هيئة تحرير مجلة الشرق، رئيس قصائد وقصصًا ومقالات في الصحف وقصصًا ومقالات في الصحف والمجلات المحلية، وكتب للأطفال، وهو من الدروز.

له: نقوش عبر الإطار (شعر)، ظل الصوت، المنتخب من الأدب العربي ونصوصه (٢).

أبو سلمة = شفيع أحمد

سلمى بيسار مروَّة (۱۳۲۲ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۰م) ناشرة.

من طرابلس. ولدت لأب لبناني وأمّ ألمانية. سافرت كثيرًا وقابلها الزعماء العرب، برزت في عالم النشر، تولت إدارة صحيفة «الحياة» خلفًا لزوجها كامل مروة الذي كان مؤسسها، رئيسة تحرير «ديلي ستار» أنضًا(۳).

سلمی جمیل مردم (۱۰۰۰ - ۱۹۰۹ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

سلمى سليم الراضي (١٣٥٨ - ١٤٣١هـ = ١٩٣٩ - ٢٠١٠م) عالمة آثار.

عادت لتعمل في الكثير من المواقع التاريخية بالعراق، وفي سوريا وتركيا ولبنان والكويت ومصر واليمن، وأمضت في الأخيرة (٢٤) عامًا. وكانت فيه صاحبة مشروع ترميم محمع الأميرية، كما شاركت في لجنة (آغا خان) لتقويم ترميم الآثار الإسلامية، وكانت مستشارة لصندوق الأمير كلاوس في هولندا، وعضوًا في مجلس إدارة معهد غيتي، وحصلت على حائزة الآغاخان العالمية في الحفاظ على الإرث المعماري، وتوفيت بأمريكا يوم ٢٩ شوال، ٧ تشرين الأول.

سلمى لطفي الحفّار الكزبري (١٣٤٢ - ١٤٢٧ه = ١٩٢٣ - ٢٠٠٦م) باحثة أدبية ناقدة.

(٤) الموسوعة الحرة ٢٨/٣/٢١م.

(۲) معجم البابطين ۲/۲ و ٤، دليل كتاب فلسطين ص٩٣.
 (۳) الدستور ۲/۲۰۰۱م، قرى ومدن لبنان ۲/٣٥٥.

سلوى أحمد سعد الدين

( • • • - 2431 = • • • - 47 • 79)

(تكملة معجم المؤلفين)

سلوی حبیب (۱۳۵۱ - ۱۱۱۱ه؟ = ۱۹۹۷ - ۱۹۹۱م)

اسمها الكامل: سلوى حبيب بسخرون

من مصر. حاصلة على إجازة في الأدب

الإنجليزي. بدأت محررة في «آخر ساعة»، ثم

في قسم المرأة بجريدة الأهرام، ثم كانت رئيسة للقسم الخارجي، فنائبة لمدير التحرير، عضو

في نقابة الصحفيين، أستاذة بمعهد الدراسات

الإفريقية. تخصّصت في موضوعات تعميق

الوعى بحقائق الصراع العربي - اليهودي

وكشف أساليب تحرك اليهود، وكان موضوع

رسالتها في الدكتوراه «التغلغل الصهيوني في

إفريقيا». وبدت محجبة في صورتها. وجدت

مذبوحة في شقتها. واعتبرت من ضحايا

الموساد اليهودي. وكانت تعد أبحاثًا ودراسات

لها للنشر حول الموضوع المذكور (٢).

باحثة تاريخية ومحررة صحفية.

سلامة.

(تكملة معجم المؤلفين)

وثمه باسدى الأدس بائ ليت حدعة العهد بالدعياب خل دف شيرك الموسسيقى الرتسيم الذي يلاش صدئ في كل روح شطلعة للحب والمحيّر والعِمال. بل سكيت منذ شبت دما زلست أترتم بترديد قصائدك الحلوه وأناشيدك العذبه صفل الله دعامة المشير العرس المعاصر ودخراً بوظنك والرديه . ولان ما خالص الدستناء ولدحرام مع نائد الدمباسب

سلمى الكزبري (خطها وتوقيعها)

ولدت في دمشق، تعلمت القرآن الكريم في الكتَّاب، ثم درست تسع سنوات في معهد راهبات الفرنسيسكان، فأتقنت الفرنسية، ودرست الأدب العربي على يد أبي الخير القوَّاس، والعلوم السياسية بالفرنسية بالمراسلة مع معهد اليسوعيين في بيروت دون إتمامها، وطالعت في مكتبة أبيها الغنية. أتقنت عدة لغات، وحصلت على دبلوم في اللغة الإسبانية وتاريخها وآدابها وتخصّصت فيها. كتبت أولى مقالاتها في مجلة «الأحد» بدمشق وعمرها (١٦) عامًا، وسجلت أحاديث إذاعية لإذاعة الشرق الأوسط، ولإذاعة دمشق، ومحاضرات بالإسبانية حيث كانت مع زوجها السفير في مدريد، ومنحت هناك أرفع وسام للسيدات، شاركت في مهرجانات ولقاءات أخرى، وكتبت الشعر بالفرنسية، وركزت على النثر العربي والتراجم، ومن هواياتها الموسيقى والسباحة والتنس، ومنحت جائزة الملك فيصل العالمية سنة ٥ ١٤١ه، في موضوع «أعلام الأدب العربي الحديث». توفيت في بيروت يوم السبت ۱۸ رجب، ۱۲ آب (أغسطس).

كتبها: حرمان، الغريبة، حزن الأشجار، عينان من إشبيلية، البرتقال المرّ ، الحبّ بعد الخمسين، يوميات هالة، نساء متفوقات، في ظلال الأندلس، لطفى الحفار، جورج صاند: حبّ ونبوغ، مى زيادة وأعلام عصرها: رسائل مخطوطة لم تنشر، وديوانا شعر بالفرنسية، وكتب أخرى أوردتما لها في (تكملة معجم

المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.



### سلوم عمران السامري کاهن يهودي.

رئيس الطائفة السامرية، عضو مجلس التشريع الفلسطيني! وكان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. توفي مساء يوم الأحد ١٧ ذي الحجة، ٨ شباط.

(١) أعلام الأدب العربي المعاصر ١١٢٦/٢، جائزة الملك فيصل العالمية في خمسة وعشرين عامًا ص١٧٢، معجم القاصات والروائيات ص١٦٠ تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص١٠٠٥، الوطن (السعودية) ع ٢١٤٦ (١٤٢٧/٧/٢١هـ)، أعلام الأدب والفن ١/٥٢٥، ٢/٥٥٥، أعلام النساء الدمشقيات ص ٩٥٩، الضاد (كانون الثابي ۲۰۰۰م) ص۲۰۰۰

# سلوى سامي الملا (٠٠٠ - ٢٣٤ هـ = ٠٠٠ - ١١٠٢م)

باحثة نفسانية اجتماعية.

من مصر. حصلت على الماجستير من قسم علم النفس التعليمي بكلية الآداب في جامعة عين شمس عام ١٣٨٥ه (١٩٦٥م)، وعلى الدكتوراه من قسم علم النفس بجامعة القاهرة عام ۱۳۹۱ه (۱۹۷۱م)، ثم کانت أستاذة

(٢) اغتيال العقل العربي ص٨٨، إبداع المرأة ص١٤٧، ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص١٦٧٠

وعميدة في كلية التربية النوعية. شيِّعت جنازتما في الأول من شهر ذي القعدة، ٢٩ سبتمبر.

رسالتها في الماجستير: دراسة مقارنة للتذبذب في الإنتاج بين العصابيين والأسوياء.

وفي الدكتوراه: الإبداع والتوتر النفسي: دراسة تجريبية (طبعت).

ومن الكتب التي ترجمتها: تعديل سلوك الأطفال/ ل.س. واطسون (ترجمة مع محمد فرغلي فراج)، علم النفس الاجتماعي/ وليم و. لامبرت، لاوس إ. لامبرت، الصحة النفسية (في سلسلة كتابك).



سلوى السعيد محمد حسنين (۱۰۰۰ - ۱۱۶۳۸ = ۱۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

# سلوى عبدالغني أسطواني (۱۳۵۷ - ۱۶۲۷هـ = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۲م) صحفية معارضة.

من سورية. عملت (٠٤) عامًا في الصحافة، وراسلت عددًا من المحطات الإذاعية، منها (سي. إن. إن) و(بي. بي. سي) بلندن وغيرها، وسمّيت عميدة المراسلات العربيات، صدر ضدها حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في سورية، وعُفي عنها بعد ذلك. أوذيت من قبل المخابرات في أثناء حكم البعث والأسد، ورفضت نشر أو تسريب أخبار ملفقة ضدًّ المعارضة (١٠).

(١) موسوعة الأسر الدمشقية ١٦٦/١ مع إضافات.

سلوى محمد الخيِّر (۱۳۷۱ - ۱٤۰۷ه = ۱۹۵۱ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

# سلوى بنت محمد علي الحوماني (۱۳٤۷ - ۱۹۲۸ هـ ۱۹۲۸ - ۲۰۰۰م) إعلامية شاعرة.

من مواليد النجف، استكملت دروسها في مدارس مدينة النبطية بلبنان، حيث عاشت في العراق وسورية ولبنان ومصر، وقد عملت في عدد من محطات الإذاعة والتلفزيون العربية، وكتبت لعدد من الصحف والمحلات العربية ولأجنبية، ودافعت عن «قضايا المرأة»، كما سجَّلت أحاديث في الإذاعة الليبية، وكانت عضوًا في رابطة الأدب الحديث، ورُثت جمال عضوًا في رابطة الأدب الحديث، ورُثت جمال عبدالناصر، وماتت في طرابلس الشام.

لها قصائد منشورة، وديوان مخطوط عنوانه: وطني الكبير، وآخر مخطوط بدون عنوان. ومن كتبها الأخرى: مطلع الفجر، زوجك أمانة وأنت صانعة الأجيال، جمالك الساحر تقافة وذكاء. والأول نشر في القاهرة، والآخران صدرا عن دار الهادي ببيروت، صراع مع الإغراء، مأساة العنصرية في أمريكا. وترجمت العديد من الروايات عن الإنجليزية (٢).

# سلوى ناظم محمد (١٣٦٧ - ١٤٢٨ه = ١٩٤٧ - ٢٠٠٨م) لغوية.

من مصر. تركت كلية التجارة لتنتسب إلى كلية الآداب بجامعة عين شمس وتخرَّجت في قسم اللغات الشرقية (قسم اللغة العبرية). ثم عملت مذيعة في الاستماع السياسي بالإذاعة وإذاعة فلسطين والبرنامج العبري، وتمَّ اختيارها لتكون أول معيدة في كلية دار العلوم عام ١٣٩٠ه، وحصلت عام

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية، الموسوعة الحرة ٢٧
 سبتمبر ٢٠١١م

الشرقية بجامعة عين شمس، والدكتوراه من لندن عن التركيبات النحوية لمروان بن جناح مؤسسة اللغة العبرية ثم كانت أستاذة علم اللغة واللغة العبرية بجامعة الملك سعود في الرياض، وأشرفت فيها على رسائل علمية. وبكلية دار العلوم للبحوث والدراسات العليا، نائبة رئيس جمعية الأدب المقارن، خبيرة في الجمع اللغوي. ماتت في أواخر العام المعجري، أوائل الميلادي.

وطبع لها: المعاجم العبرية: دراسة مقارنة، الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع والأسطورة. ولها مع منى الرشيد: دليل السعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه. وعنوان رسالتها في الماجستير: سفر زكريا: دراسة تاريخية ولغوية (٢).



سليم إبراهيم حربة (١٣٥٨ - ١٩٣٩ه؟ = ١٩٣٩ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليم بن أحمد اللبني = محمد سليم بن أحمد اللبني

سليم بن أحمد المصري (١٣٣٨ - ١٩١٣ه = ١٩١٩ - ١٩٨٣م) فقيه شافعي، مدرِّس.

(٣) ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص٥٦. ومنه اسم جدها، ومن رسالتها الماجستير، بينما ورد في نعيها في الأهرام: سلوى ناظم الدبوسي، وهي كذلك: سلوى ناظم محمد الدبوسي.

من مدينة بمحدل عسقلان القريبة لغزَّة، درس على علماء الأزهر وحصل من جامعتها على العالمية في القضاء الشرعي، عمل كاتبًا في محكمة غزة، ثم رئيسًا للكتبة بمحكمة الاستئناف، انتقل إلى السعودية ودرَّس هناك (٢٠) عامًا، سكن جدَّة، ثم استقرَّ بمصر بعد أن أصيب بمرض.

له كتاب في الفقه الشافعي (٢ج)، وآخر في السيرة النبوية (٣ج)، وثالث في علوم الحديث (ج١)، ورابع في المقارنة بين أهل السنة والشيعة، وآخر صدر بعنوان: الأحاديث المائة المختارة(١).



# سلیم بن أیوب مفرج (۱۳۳۱ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۶م) تاجر ثري وشاعر مغترب.

ولد في قرية بشمزين بمنطقة الكورة اللبنانية، درس الابتدائية والمتوسطة في قريته، ثم تثقف بنفسه، وأسهم في إصدار جريدة «السلام»، ثم سافر إلى الأرجنتين، وعاش في كبيجا والمونتي بأعالي جبال كوردوبا (قرطبة) وكون ثروة واسعة. وكان عضوًا مؤسِّسًا في الخامعة الثقافية اللبنانية، وعضوًا باررًا في الندوة الأدبية بالأرجنتين، وصاحب نشاط اجتماعي وخيري بين المغتربين، وهو الذي اقترح على الحكومة اللبنانية إنشاء وزارة

له مقالات نشرت في عدد من صحف عصره في لبنان والأرجنتين، ورسائل متبادلة () وترجمته من كتابه الأحير التي كتبها بنفسه، ولم يبينٌ وضع

للمغتربين، وشارك في مؤتمرات.

مع أدباء عرب.

وطبع له ديوان: لبنانيات مهجرية، وترجم سيرة «سان مرتين» الأرجنتيني<sup>(٢)</sup>.

#### سلیم باسیل سروة (۱۳۵۲ - ۱۹۳۷ هـ = ۱۹۳۳ - ۲۰۱۱م) موسیقار.



من مواليد دمشق. تعلم الموسيقى على والده على، ثم درَّس آلة القانون في معهد صلحي الوادي، وعمل رئيسًا لدائرة الموسيقى في الإذاعة. ألف أكثر من (٩٠٠) مقطوعة موسيقية، ولحن أغاني، وعمل في فرق موسيقية، وألف كتبًا، وطلبته أم كلثوم ليقود فرقتها بعد وفاة محمد عبده صالح. امتدت رحلته الموسيقية أكثر من (٦٠) عامًا. توفي بدمشق يوم ٢٧ حزيران، وشيّع في كنيسة الأرمن الكاثوليك.

له: المنهج التعليمي لآلة القانون الموسيقية (نحو 0.00).

# سليم جبران جبُّور (۱۳۳٤ - ۱۹۲۱هـ؟ = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

# سليم بن جبران خوري (١٣٥٣ - ١٤١٢هـ = ١٩٣٤ - ١٩٩١م)

مدرِّس أديب. ولادته في قرية البروة بالجليل، درس الأدب

ولادنه في فريه البروه بالجليل، درس الادب العربي والتربية في جامعتي حيفا والقدس، ودرَّس في مدرسة المتنبي الثانوية بحيفا،

ومدرسة الراهبات، والكلية الأرثوذكسية العربية، ونشط ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا. صدر كتاب في أدبه بعنوان: القصة الواقعية للأطفال في أدب سليم خوري/ محمود أبو فنة.

كتبه: روح في البوتقة (رواية)، الوداع الأخير (قصص)، الملك الحكيم، هذا المصير، أجنحة العواطف، قلوب بيضاء (للأطفال)، إلى عالم النجوم (للأطفال) أيضًا..

وله عدة مسرحيات: آمنة، وريث الجزار، حنين، وفاء في البادية. وكل إنتاجه منشور. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(أ).

# سليم جرجي الحلو (١٣١١ - ١٤٠٠ه = ١٨٩٣ - ١٩٨٠) شاعر، موسيقي.

من بيروت. انتقل إلى مصر وأتقن الموسيقى هناك، ومنها إلى إيطاليا لينهي دروسه فيها، أسَّس مدرسة للموسيقى في فلسطين، عاد إلى لبنان ليرأس القسم الموسيقي في الإذاعة

اللبنانية. له قطع موسيقية.

من كتبه التي وقفت على عناوينها: تاريخ الموسيقى النظرية، الموسيقى النظرية، الموشحات الأندلسية: نشأتها وتطورها، دراسة العود وتعليم النوتة. وذكر لنفسه مجموعة كتب «معدة للطبع»، أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(°).



 (٤) دليل كتاب فلسطين ص٩٧، موسوعة أعلام فلسطين ،٦٤/٤ معجم البابطين لشعراء العربية.

 (٥) قرى ومدن لبنان ٢١٨/٣، كتابه «تاريخ الموسيقى الشرقية»، الموسوعة العربية (السورية) ٥٠٣/٨ ووفاته في هذا المصدر (١٩٧٩م).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>۳) مجلة الضاد (آب ۲۰۱۱م)، موقع اكتشف سورية ۲۸ حزيران ۲۰۱۱م، وكالة سانا ۲۶ آذار ۲۰۰۹م.

# سليم حبيب مخولي (١٣٥٧ - ١٤٣٢هـ = ١٩٣٨ - ٢٠١١م) طبيب أديب فنان.



من كفر ياسيف بفلسطين. حصل على الدكتوراه في الطبّ من الجامعة العبرية بالقدس، عمل طبيبًا باطنيًا بالمستشفيات، واستقرَّ في بلدته بعيادة صندوق المرضى، ونشط في عدة جمعيات وطنية واجتماعية وأمسيات شعرية، وكان عضو سكرتارية لجنة وأمسيات شعرية، وكان عضو سكرتارية لجنة الدفاع عن الأرض القطرية. ونظم الشعر، ثم اتجه إلى المسرح والقصة، وأبدع كذلك في الرسم والنحت، وله لوحات. توفي في المسرى الثاني.

مجموعاته الشعرية: معزوفة القرن العشرين، صدى الأيام، ذهب الرمال، تعاويذ للزمن المفقود، رماد السطوح ورخام الأعماق، إليك، رفيقة يومي، عثرنا على ذاتنا، نسيج آخر للموقف.

وله من القصص: الأبواب المفتوحة. ومن المسرحيات: الناطور، الزينة<sup>(۱)</sup>.

سليم الحمّامي = سليم بن محمد الحمّامي

سليم حيدر = سليم نجيب حيدر

سليم خان يندرباييف (۱۳۷۲ - ۱۹۷۷ه = ۱۹۵۲ - ۲۰۰۶م) رئيس الشيشان.

(۱) معجم البابطين ۲/۵۱۰، موقع بانيت (۲/۱۱/۱۲۹).



سليم مخولي (خطه)



ولد في منفى بعيد بكازاخستان، حصل على إجازة في الأدب من غروزي، أكمل دراسته في موسكو. وكان كاتبًا وشاعرًا ومفكرًا سياسيًا، انضمً إلى اتحاد الأدباء السوفييت، وأصبح من بعد رئيسًا لمنظمة تُعنى بتوحيد الشعوب الإسلامية ومنطقة القوقاز. تولى رئاسة جمهورية الشيشان عقب قيام قوات الأمن الروسية باغتيال الرئيس الشيشان عن موسكو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وفي عهده وافق الرئيس الروسي بوريس يلتسين على الانسحاب من الروسي باريس يلتسين على الانسحاب من

الجمهورية، منهيًا بذلك حرب الشيشان الأولى، وكان ذلك في عام ٢١٤١ه (١٩٩٦م). ثم غادر الشيشان بعد خلاف مع الرئيس أصلان مسعدوف الذي فاز بأغلبية الأصوات، واستقرَّ في قطر ممثلًا للقيادة الشيشانية ومسؤولًا عن حملات التبرعات. وقد لقى مصرعه مع جرح ابنه عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارتهما عقب خروجهما من صلاة الجمعة في حي الدفنة بالعاصمة القطرية بتاريخ ۲۲ ذي الحجة، ۱۳ شباط (فبراير).

وكان شاعرًا، وكتب خلال إقامته في قطر كتابًا عن تطور

القضية الشيشانية. وله مؤلفات أخرى تبلغ (١٥) كتابًا، ترجم بعضها إلى الإنجليزية والتركية(٢).

# سليم خضوري البصُّون (١٣٤٦ - ١٩٤١ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٥م)

محرر صحفي وسياسي يهودي.

ولد في بغداد. نال الشهادة الثانوية. مال إلى الصحافة فدرسها بالمراسلة في معهد الجوهري بمصر. تولى إدارة مكتبة الأحرار التي أسَّستها عناصر ديمقراطية لبثِّ الوعي السياسي ومكافحة النازية والفاشية، نشر المقالات الأدبية والشعرية والقصص في الصحف والجلات، كمجلة «الجلة» و«الرابطة» و«الزهراء». اعتقل وشرِّد مرارًا، وانضمَّ سنة ٢٤٩١م إلى الحزب الوطني وحرر في جريدة «الشعب». انتمى بعد وحرر في جريدة «الشعب». انتمى بعد الأماد و ١٩٤٦ (١٢٤/١٢/٢٣)، المتراها،

(۲) الشرق الاوسط ع ۹۲۰۹ (۱۲/۲۲/۱۲/۲۳)،
 الأهرام ع ۲۸۰۰۳ بالتاریخ السابق، المجتمع ع ۱۰۹۰
 (۸/۱/۸۱)

ذلك إلى حزب الاتحاد الوطني، وعمل سكرتيرًا للتحرير في جريدة «السياسة»، ثم جريدة «السياسة»، ثم جريدة «الرقيب»، وحرر في مجلة «قرندل». تولى إصدار جريدة «الاستقلال»، وحرّر في جريدة «البلاد»، ثم في جريدة «الرأي العام» لحمد مهدي الجواهري. اعتقل بعد محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم بتهمة التحريض على الفتنة. حرّر جريدة «الراصد»، واحتجز مرة أخرى، فغادر العراق إلى «إسرائيل» حيث عمل في الصحافة والإذاعة العربية. أصيب بمرض نفسي سنة ١٩٨١م، فبقي قعيد داره ورهين المصحّ أعوامًا طويلة، حتى أدركته الوفاة في بلدة الحضيرة القريبة من حيفا في ١٨٨ آب (أغسطس).

لم يلهه عمله الصحفى ونشاطه السياسي عن الأدب، فنشر المقالات والقصص في الجلات العربية، كالأديب والألواح والعلوم اللبنانية، والصباح والثقافة المصريتين. وشارك في إصدار سلسلة رسائل الثقافة الحديثة مع فاضل الطائي. وألف: على مسرح الحياة: مقالات وصور من الأدب الواقعي (١٩٤٥م). ووضع كتابًا عن الشاعر محمد مهدي الجواهري الذي لازمه سنوات عديدة لا يزال مخطوطًا، وهو بعنوان: الجواهري بلسانه وبقلمي. وله مؤلفات أخرى لاتزال مخطوطة هي الأخرى: النازية في العراق، حقائق عن الحركة الكردية، صحفيون أدباء، هؤلاء عرفتهم، شخصيات من التاريخ، دراسات سياسية، تراثيات، مجموعة قصص: قدر يسخر<sup>(١)</sup>.

# سليم داود حانا (۱۳۵۳ - ۱۹۰۰ه = ۱۹۳۶ - ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) أعلام الأدب في العراق الحديث ١٤٢/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٥٣/٢، مماكتبه مازن لطيف في موقع النور: مركز إعلامي ثقافي مستقل في ٥٨/١٠٩م.

سلیم رزق الله (۱۳۲۱ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۷م) مترجم حکومی.

من مصر. تخرَّج في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، من أوائل المصريين الذين عملوا في البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية، وكان المترجم الخاص لجميع رؤساء الجمهورية بحسني مبارك، وأطلق عليه مترجم الملوك بحسني مبارك، وأطلق عليه مترجم الملوك برنامجًا إخباريًا باللغة الإنجليزية في التلفزيون، وذلك كل يوم اثنين. وحصل على وسام الجمهورية، ووسام الاستحقاق، ومات في الحمهورية، ووسام الاستحقاق، ومات في ٢٧ شوال، ٨٠ نوفمبر ٢٠).

سليم الزركلي = محمد سليم بن كامل الزركلي

سليم الزناتي خضر (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليم بن سالم شرَّاب (١٣٤٢ - ١٤٠٥ هـ = ١٩٢٣ - ١٩٨٥م) داعية سلفي.



ولد في خان يونس، درس في كلية أصول الدين بالأزهر وخطب في مساجد شبرا، درَّس في الأحساء بالسعودية ثم في الجامعة الإسلامية في المدنية المنورة، وكان مقرَّبًا من (٢) موقع الهياتم اليوم (استفيد منه في ٢٢/٢٢/١٤هـ) مع

الشيخ ابن باز، مدير الجامعة، حفظ كثيرًا من الكتب ونشط في الدعوة والخطابة، عاد إلى بلده وعمل على نشر المذهب الحنبلي، وأقام حلقات تدريس، وأرسل كثيرًا من الطلبة إلى الجامعات السورية ومصر وغيرهما، وكان يخطب في جميع مساجد غزة، واكتسب شهرة كبيرة، وعمل مدرِّسًا في واكتسب شهرة كبيرة، وعمل مدرِّسًا في الجامعة الإسلامية بغزة عند إنشائها، وكان السلفية، شديدًا على أهل البدع، وقد سبَّب السلفية، شديدًا على أهل البدع، وقد سبَّب للمذهب الحضوم كثيرًا من المشكلات عما أفقده عمله في السعودية المشكلات عما أفقده عمله في السعودية وفلسطين، وعاش على الكفاف، ومات في وفلسطين، وعاش على الكفاف، ومات في حان يونس (٣).

سليم سروة = سليم باسيل سروة

سليم سلطان = حميد عثمان

سليم سليمان حريز (١٣٣٧ - ١٤٠٥ هـ = ١٩١٨ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليم شتيوي دبابنة (١٣٥٧ - ١٤١٣ه = ١٩٣٨ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليم شمس الدين الشاعر (١٣٢٣ - ١٤١١ه = ١٩٠٥ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليم طه التكريتي (۱۳۳٤ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۱۵ - ۱۹۹۵م) كاتب، مترجم، محرر صحفي، ناشر.

(٣) أعلام الهدى ٥/١، ٣٤، أعلام من جيل الرواد ص ٣٧٩. وصورته من (ملتقى الرابطة).



ولد في تكريت. قدم إلى بغداد ونال فيها شهادة الحقوق ومارس المحاماة، عمل محررًا في جريدة «الرأي العام» لصاحبها محمد مهدي الجواهري، وكان معلمًا في مدرسة التفيض ومحررًا لمحلتها «التفيض». تولَّى بعد سنوات عديدة رئاسة تحرير جريدة «أحبار اليوم» لصاحبها محمد البريفكاني، وكان نشيطًا، أحيانًا يكتب افتتاحيات لثلاث صحف يومية! درس الإنكليزية على نفسه ودأب على التأليف والترجمة، لكن ترجماته لم تتَّسم بالدقة. وقد عمل مترجمًا أول في وكالة الأنباء العراقية حتى اعتزل العمل، وأنشأ دار العصور للنشر. مات في بغداد في شهر تموز. بلغت كتبه المطبوعة (٥٦) كتابًا، منها: أعلام الأدب الحديث، في الاتحاد السوفييتي، القضية البولونية، مكسيم غوركي، الملك الأسير: قصة ليوبولد ملك البلجيك، أسرار الانقلاب العسكري الأخير في سورية، تأريخ الحرب العظمى الثانية، الحرب في كوريا، فرموزا آخر معارك الصين، فيتنام من مراكز الكفاح الوطني في الشرق، مراحل الكفاح الوطني في فيتنام، معركة النفط في إيران، معركة النفط في العراق، مهرجان السلام في برلين، الحلف التركى - الباكستاني، ثلاثة ملوك في بغداد/ جيرالد دي غوري (ترجمة). وله كتب أخرى أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# سليم عادل عبدالحق (۱۳۳۲ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۲م)

باحث آثار.

من دمشق. تخرج في جامعة السوربون ومعاهد اللوفر والفن والآثار في باريس، وحصل على شهادة الدكتوراه في الآثار، ودبلوم في الهندسة العمرانية، بدأ أستاذًا في كلية الآداب بالجامعة السورية، ثم محافظًا لمتحف دمشق، فمديرًا عامًا للآثار، والثقافة، وكان اهتمامه بالتنقيب عن الآثار في المناطق القديمة، وإظهارها في المتاحف، وإصدار الكتب والنشرات التي تشيد بها. عمل في اليونسكو بباريس بعد تقاعده، ونشر البحوث والدراسات في محلة الحوليات.



#### شعار المديرية العامة للآثار والمتاحف، التي كان سليم عادل مديرًا لها

من كتبه: مشاهد دمشق الأثرية (بالاشتراك مع خالد معاذ)، الفن الإغريقي وآثاره المشهورة في الشرق، سورية، الرموز في الفن اليوناني (باللغة الفرنسية)، نزهات أثرية في سورية، روما والشرق الروماني، تاريخ الحي اللاتيني العمراني (باللغة الفرنسية)، الآثار في خدمة القومية العربية، كنوز متحف دمشق الوطني، روما والشرق الروماني: العهد الجمهوري حتى نهاية قيصر (۱).

# سليم عبدالقادر زنجير (۱۳۷۶ - ۱۹۷۶هـ = ۱۹۵۶ - ۲۰۱۳م) شاعر إسلامي قدير.

من حلب. انتسب إلى كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب، ولم يكمل دراسته لظروف قاهرة. حُبِّب إليه الأدب وهو في المرحلة الثانوية، وقد تأثر بمدرِّس اللغة العربية الأديب محمد الحسناوي رحمه الله، ونظم أول قصيدة وهو في تلك المرحلة عام ١٣٩٢هـ، ثم تتابع نشر قصائده في مجلات إسلامية، وركز على الأناشيد الدينية الحماسية، والتقى بالمنشد المعروف أبى الجود، فتأسَّست فرقته عام ١٣٩٧هـ، وشكلت نسبة شعره في أناشيده النصف، أشهرها: كن مسلمًا، النصر للإسلام، بإسلامي وإيماني، جئناك، قلي شدا. وكلها بالفصحي. وله هوايات أخرى، مثل الخط، والإنشاد، وكتب مسرحيات وروايات، وله عشرة أشرطة للأطفال، وقد أصَّل لفنِّ الأنشودة الإسلامية، وركَّز على قيم الإسلام وآدابه، وكان غزيرًا في إنتاجه، قد يكتب ثماني قصائد في أسبوع. ورددت الحناجر أناشيده الرائعة، التي ألهبت المشاعر ضدَّ الظلم والطغيان. وقد اختارها المحكمون في مهرجانات بالقاهرة والأردن والخليج. وقد سُجن وعُذِّب وفرَّ من السجن، كما سجن خارج بلده، واعتبر من أدباء السجون لشعره فيها. انتقل إلى بلاد الحرمين وعمل في شركة (سنا) للإنتاج والتوزيع الفني بجدة، وأسهم في إنشائها، وأنتجت له (٢٥٠) أنشودة. وكان عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وعضوًا قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين، وفاز بجائزة الدولة (قطر) لأدب الطفل في بحال أغاني الأطفال، واعتبره الأستاذ أحمد جدع أحد أمراء الشعر الإسلامي المعاصر. توفي بالرياض يوم الثلاثاء ٢٥ رجب، ٤ حزيران (يونيو).

 (١) أعلام الأدب في العراق الحديث ١١٤/٣ (وووناته هنا ١٩٩٦م)، موسوعة أعلام العراق ١٩٩٦، معجم المؤلفين العراقيين ٥٠/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥٨/٣.

 <sup>(</sup>٢) موسوعة أعلام سورية ٣/٣٢، معجم المؤلفين السوريين
 ص ٣٣٣.

آثاره الأدبية، بينها دواوينه في أشرطة: القادمون الخضر، نعيم الروح، مسرحيات إسلامية، نشيدنا (مع أبي الجود وفرقته، قدم للكتاب الشيخ عبدالله علوان)، النحلة والعصفور (حكايات شعرية للأطفال)، الطفل والبحر، سرُّ الحياة، نشيد المستقبل، جئناك، نبع الحبّ، قلوب الناس، طائر النورس، كن معي، اقرأ كتاب الله، أقدار، أعراس، اسق العطاش(١).

سليم العشي = سليم موسى العشي

سليم عمّار (١٣٤٦ - ١٤١٧هـ؟ = ١٩٢٧ - ١٩٩٧م) طبيب نفساني ريادي.



من مواليد سوسة بتونس، تعلم في الجزائر، وتحرَّج في كلية الطبّ بباريس، وكان أول أستاذ للطبِّ النفسي وعلم النفس الطبي بالجامعة التونسية (١٤٠٠ . ١٤٠٨ه)، وحصل على شهادة التبريز من بعد، وترأس الجمعية التونسية للعلوم الطبية، وتحمَّس لقضية تعريب العلوم، وتعمَّق في تاريخ الطب العربي والإسلامي، إضافة إلى موهبة

(۱) من لقاء أجري معه بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٥ ونشر في شبكة نوافذنا، ولقاء آخر أجري معه من قبل صحيفة (سبيل) الأردنية، ونشر في موقع رابطة أدباء الشام، لم يذكر التاريخ، واستفدت منهما إثر وفاته، مجلة الأدب الإسلامي ٧٩ (١٠٤٤هـ) ص ٧٤، ١٠٩، المجتمع ع ٢٠٥٧ صحيفة السبيل ٥ حزيران ٢٠١٣م، لها أون لاين ٢٠ رجب صحيفة السبيل ٥ حزيران ٢٠١٣م، لها أون لاين ٢٠ رجب المختاط علم ١٤٤ه، مجلة الفاتح للأطفال ع ١١. وحلل الأستاذ محمد الحسناوي شعره في مقدمة طويلة لديوانه «القادمون الخضر».

الأدبية والفنية في العربية والفرنسية، وكان عضو الجمعية التونسية للعلوم الطبية، وعضو الجمعية الفرنسية المغاربية للطبّ النفسي، التي مثّل فيها القارتين الإفريقية والآسيوية أربع سنوات.

له مدونة فيها (٣٠٠) بحث علمي تقريباً. كتبه: ذكرى ألفية ابن سيناء، ألفية الطبّ العربي (أرجوزة)، ألفية مكررة في الأمراض النفسية المعتبرة (أرجوزة في ٣٥٠٠ بيت)، تشريح الحرب (قصيدة) قصيدة الجنون، معجم النفيس في الطبّ النفسي وعلم النفس (بالمشاركة) في ذكرى الطبّ العربي (بالفرنسية)، الظروف العائلية لتطوير مرض الفصام (بالفرنسية) (١٠).

سليم بن قاسم يحيى (١٣٣٢ - ١٩٢٦م = ١٩١٣ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليم كلالشة (١٣٦٥ - ١٤١٠ه = ١٩٤٥ - ١٩٨٩م) أحد رموز الدعوة الإسلامية في بلده.



ولد في زاوية لغبارنة ببلدية خميس الخشنة في الجزائر، تعلم العلوم الشرعية على يد والده الذي استشهد تحت التعذيب الكهربائي عام ١٣٧٧ه، وهدم العدوُّ الفرنسي منزلهم، تخرَّج في الجامعة المركزية، وتتلمذ على المفكر مالك بن نبي، واعتقل بسبب سخطه وتذمره من وضع المجتمع الجزائري والجامعة

(٢) الموسوعة التونسية ٣٤٨/٢.

التي درَّس بها، ثم مضى إلى مصر للدراسات العليا، وعاد أستاذًا في الشريعة الإسلامية وفلسفة القانون بجامعة تيزي. أسهم بفعالية في نشاطات الحركة الإسلامية، وعندما دعا عباسي مدني إلى تجمع الجامعة المركزية كان من المشاركين فيه، وهو الذي قرأ بيان النصيحة في أول تجمع جماهيري للإسلاميين بالجامعة المركزية، المكون من (١٤) نقطة، الموجّه إلى النظام السياسي سنة ٢٠٤ه، واعتقل على إثر ذلك، ومرض، وتوفي يوم ٣ صفر، ٤ سبتمبر ٣٠).

سليم اللوزي (۱۳۶۱ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۰م) صحفی، ناشر.



من طرابس الشام. تلقى تعليمه الجامعي في جامعة القاهرة، وعمل مذيعًا في إذاعة الشرق الأدنى بفلسطين، ثم أصبح نائبًا لمدير البرامج فيها، كما عمل في مجلة (روز اليوسف) بالقاهرة، وعاد إلى لبنان بعد إبعاده من مصر بسبب مقال سياسي، فعمل سكرتير تحرير في مجلة الصياد. وبعد ثورة يوليو ١٩٥٢م في مصر عاد إلى القاهرة وعمل مراسلًا متحولًا لمدار الهلال للنشر ثلاث سنوات، عاد بعدها إلى لبنان واشترى امتياز مجلة (الحوادث) وبدأ بإصدارها أسبوعيًا. كما قام بتنفيذ وبدأ بإصدارها أسبوعيًا. كما قام بتنفيذ

(٣) الحركات الإسلامية في الجزائر ص ٦١٣، موقع سعيد

بويزري (٢٠٤١هـ)، المحتمع ع ١٥٨١ (٢٠٢/٢٠)٣٠).

الفنية التي ظهرت مدة قصيرة في الستينات، ومجلة (الموتور) التي أصدرها خلال المدة ومجلة (الموتور) التي أصدرها خلال المدة شؤون السيارات. وعقب اندلاع الحرب الأهلية في لبنان نقل مجلة (الحوادث) إلى لندن، كما أصدر عام ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م) لندن، واستمرت مجلة(Events) في لندن، واستمرت عامين. وكان شديد المعارضة للوجود السوري في لبنان. اغتيل في بيروت يوم ٧ جمادى الأولى، ٣٢ آذار (مارس).



سليم اللوزي صاحب امتياز (الحوادث)

وثما كتب فيه: اغتيال صحفي: عملية قتل صديق الرؤساء/ فايزة سعد. - القاهرة: دار الخيال، ١٤١٧هم، ٦٢ ١ص.

من كتبه المطبوعة: المعذَّبون في الحبّ، طريق الخطيئة، رصاصتان في الخليج<sup>(۱)</sup>.

# سليم بن محمد أمين الأصيل (١٣٣٣ - ١٩١١ه = ١٩١٤ - ١٩٨٠م)

ضابط مناضل.

من دمشق. تخرَّج في الكلية الحربية بحمص، وعبِّن ضابطًا في جيش الشرق الفرنسي، وحارب مع الفيشيين ضد الديغوليين، وكان أول من رفع العلم السوري في البوكمال في ٢٥ أيار ١٩٤٥م، وأعلن العصيان على الفرنسيين، وانضمَّ إليه الشيشكلي والقدسي، وشَكَّل حكومة محلية برئاسته، وشارك في حرب فلسطين وحرب الإنقاذ

(۱) أعلام في دائرة الاغتيال ص١٤/، قرى ومدن لبنان ٣٧١/٧، الموسوعة العربية العالمية ١٩٠/٢١ (ووفاته في هذا المصدر ١٣٩٩هـ – ١٩٧٨م) وهو خطأ.

بقيادة القاوقجي، ثم كان ضابطًا في الحرس السعودي بعد انقلاب الشيشكلي<sup>(٢)</sup>.

# سلیم بن محمد برکات = محمد سلیم برکات

سليم بن محمد الحمَّامي (١٣٢٦ - ١٤٣٤هـ = ١٩٠٨ - ١٩٠٦م) مقرئ عالم.



من مواليد دمشق. نشأ يتيمًا، تتلمذ على جلّة من العلماء، منهم المحدِّث محمد بدر الدين الحسني، والمقرئ محمد سليم الحلواني، فحفظ عليه القرآن الكريم وجوَّده بقراءة حفص عن عاصم، ولازم الشيخ حسن حبنكة وتخرَّج به، وأجيز من الشيخ محمد سعيد البرهاني بالطريقة الشاذلية، ودرَّس في مدرسة وقاية الأبناء التابعة للجمعية الغرَّاء منهم أعلام، ومَنح إجازات، وكان بيته منهم أعلام، ومَنح إجازات، وكان بيته مقصد طلبة العلم وأهل الفضل، وقصد بيت مقصد طلبة العلم وأهل الفضل، وقصد بيت الله الحرام نحو (١٠) مرة بين حجّ وعمرة. توفي يوم الجمعة ٢٦ شعبان، ٥ تموز بالمدينة المنورة (١٠).

# (تكملة معجم المؤلفين)

سليم محمود البيك

ولد في محلة المزرعة ببيروت، شارك والده في

أعماله الفنية، وفي تأسيس الفرقة السعودية

الملكية أيام الملك سعود بن عبدالعزيز. كما شارك في وضع الألحان العسكرية والمارشات، وكان عنصرًا هامًا في فرقة (الأساتذة فليفل) الذين لحنوا أكثر من (١٠٠٠) لحن، ويقول عن فيروز: قام والدي بتعليمها أصول الغناء وقمت أنا بتدريبها على الصولفيج. وأن الأحوين فليفل درباها على تجويد القرآن

الكريم، ولهذا فهي تلفظ الكلمات ومخارج

وله النشيد الوطني لدولة الإمارات، ولحن

نشيد المقاومة، والكشاف.. وشيع جثمانه

وألف كتبًا في الأناشيد الوطنية والتربوية

في ٧ ذي الحجة، ١٣ تشرين الثاني.

الحروف لفظًا سليمًا.

اللبنانية والعربية(1).

سليم مخولي = سليم حبيب مخولي

سليم موسى العشي (۱۳۲۷ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۲۷م) ساحر، عرف باسم «الدكتور داهش».

(٤) المستقبل ع ٣٨٣٧ (٢٢/١١/١١م).

# سليم محمد فليفل (١٣٥٠ - ١٣٦١ه = ١٩٣١ - ٢٠١٠م) موسيقار.

(٢) موسوعة الأسر الدمشقية ١٧١/١.

(٣) مما كتبه أيمن ذو الغنى في ملتقى أهل الحديث المراد من موقع «أرشيف صور علماء وأعلام من بلاد الشام»



ولد في القدس. نشأ في حي المصيطبة ببيروت. درس في المدارس الأمريكية، وانصرف إلى الدرس والمطالعة بطموح. طاف في البلاد العربية والأوربية والهند، حصل من جامعة لوساج بباريس على الدكتوراه في علم النفس والعلوم الروحية والتنويم المغناطيسي. وكان ساحرًا مشعودًا، ودجَّالًا كذابًا. دعا إلى دين جديد، أو مذهب اسمه «الداهشية»، شغل المشرق العربي بترهاته عقودًا من الزمن، وجمع حوله أصحاب تخصُّصات عالية للتبشير بمذهبه، مثله مثل محمود محمد طه في السودان، وقد أعدم الأخير لادِّعائه النبوة. لمع نجمه مع بداية الأربعينات الميلادية، رُبِّي في أحضان مصوّر ألماني في مدينة القدس، وكان هذا المصور خبيرًا بالمواد الكيماوية، فاستغل داهش أسرار هذه المواد في ألعابه السحرية، وأضفى شيئًا من «العلمية» على أعماله لثقافته، فقد كان مطلعًا على العديد من الكتب في مجالات كثيرة، مولعًا بالمطالعة، وتقدَّر مكتبته بر(٦٠٠٠٠) كتاب، وأتقن عدة لغات، كما اتبع نظامًا غذائيًا خاصًا ليعينه على الصفاء الذهني والجلاء البصري كما يفعل بعض الفقراء الهنود، ولم يكن يدخن، ولا يشرب القهوة ولا المسكرات، ويغري بعض الشخصيات الكبيرة بالمال ليحضروا مجالسه، مما يكون عونًا له في التأثير على الحضور. وكان يتمتع بقدرة عجيبة في أعمال الخفَّة، ويستخدم علم النفس والإيحاء الذاتي في الإضرار ببعض البسطاء. وكان له أتباع بمجدونه ويقدسونه!

وأوقف الشاعر اللبناني حليم دموس على مدحه، حتى طردته السلطات اللبنانية. مات بمرض القلب في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت.

ومماكتب فيه:

معجزات الدكتور داهش ووحدة الأديان/ براكس غازي.

كيف عرفت الدكتور داهش/ عبدالله العلايلي.

الدكتور داهش بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لمولده/ بأقلام نخبة من معاصريه.

وله مؤلفات عديدة، منها: قصص غريبة وأساطير عجيبة، مذكرات دينار، المؤلَّف العربي للدكتور داهش: مذكرات يسوع الناصري (ترجمة ومقدمة فوزي أسعد)(١).

سليم نجيب حيدر (١٣٣٠ - ١٤٠٠ ه = ١٩١١ - ١٩٨٠م) شاعر، حقوقي، دبلوماسي.



ولد في بعلبك بلبنان. تعلم الموسيقى والأوزان الشعرية، وأتقن الفرنسية. انتقل إلى الجامعة الوطنية بعالية، ثم الكلية العلمانية، نال الدكتوراه في الحقوق من باريس وإجازة

في الآداب في وقت واحد، وكان موضوع أطروحته «البغاء وتجارة الرقيق بالنساء والأطفال» التي كانت سببًا في تغيير التشريع الفرنسي، حيث أصدرت الحكومة الفرنسية قرارًا بإغلاق بيوت البغاء بعد تسع سنوات من صدور الأطروحة، وذلك استنادًا إلى ما ورد فيها من حقائق...عاد إلى لبنان ليندمج مع جماعة «المكشوف» وكان كثير المطالعة، وصارت له مكتبة قل نظيرها في لبنان. دخل سلك القضاء منذ عام ١٣٥٦هـ (١٩٣٧م)، وعمل دبلوماسيًا في السفارة اللبنانية بطهران، وعاد ليشغل منصب وزير لأربع وزارات في حكومة المراسيم الاشتراعية، وعين فيما بعد سفيرًا فوق العادة بموسكو، ومثَّل منطقة بعلبك الهرمل مرتين في الجحلس النيابي.

قدمت فیه رسالة دکتوراه تناولت شعره وفکره، وطبعت بعنوان: سلیم حیدر: حیاته وشعره/ همذان سلیمان، ۵۹۸ ص.

کما صدر فیه کتاب بعنوان: سلیم حیدر/ علی شلق.

وترك كتبًا مطبوعة، بينها ثلاثة دواوين شعرية، هي: آفاق، ألسنة الزمان (وهو مسرحية شعرية عبارة عن محاورة بين الماضي والحاضر والمستقبل)، يا نافخ الثورة البيضاء (في رثاء جمال عبدالناصر)، آراء ومواقف (وهو مجموعة خطب ومقالات سياسية)، حول الشعر.

وترك سبعة دواوين معدة للطبع هي: أشواق، إشراق (وهو ملحمة شعرية تزيد على الألف بيت، يلخص فيها سيرة حياته)، لبنان، ألحان، أشجان، ألوان، الخليقة (وتقع في ٢٧٠٠ بيت شعر على وزن واحد وقوافي متعددة، تحكي حكاية الكون، وتؤرخ قصة انبعاث الحياة، حتى نهاية عصر برج بابل)(٣).

(۲) الأفكار ع ۱۹۸ (۱۹۸/۷/۲۸) ها، عالم الكتب ع٤
 (ربيع الآخر ۱۹۸۱هـ)، وجود مضيئة ص۲۰۱.

<sup>(</sup>۱) السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة/ إبراهيم كمال أدهم. - بيروت: دار الندوة الإسلامية، ١٤١١هـ، ص٢٦٣٠، ٢٨٨٨، الموسوعة الموجزة ٢٦٧/٣.

# سليم بن أبي النصر اليافي (ATT - P131a = P191 - PP919) (تكملة معجم المؤلفين)

# سليم النعيمى (1771 - 3.31 = 7191 - 31914) باحث لغوي قومي.



ولد في بغداد، تخرج في كلية الإمام الأعظم (كلية الشريعة)، وحصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون، فعُيِّن أستاذًا في دار المعلمين العالية، وكان ذا نزعة قومية، أيَّد حركة مايس ١٩٤١م فاعتقل، وخرج من السجن ليعمل في حقل الصحافة، فكتب العديد من المقالات التي تجسيد منهجه القومي باسمه الصريح أو بتوقيع (ن)، وأصدر مجلة (التقدم)، واستقطب لها الأقلام الوطنية، وأغلقتها الحكومة بعد أن حوَّلها إلى جريدة تناهض الحكومة، وعيِّن أيضًا سكرتيرًا لمجلس التعليم، وعميدًا لكلية التجارة، ثم ملحقًا ثقافيًا في باريس، ثم عميدًا لكلية التربية، فسفيرًا في تونس، ثم أحيل إلى التقاعد فانتخب عضوًا في الجحمع العلمي العراقي. ومات في ١٠ جمادي الآخرة، ١٢

ومن تآليفه وتحقيقاته: أخطاء في دائرة المعارف الإسلامية: الطبعة الجديدة، اسم الفعل: دراسة وطريقة تيسير، الاستقامة/ لأبي سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي (تحقيق وشرح)، أعمدة الحكمة السبعة/ لورنس (ترجمة، ٢مج)، التبصير في الدين/ الإسفراييني (تحقيق)، تعريف الاشتراكية/

إميل دركهايم (ترجمة)، شعر المعارضة السياسية في العصر الأموي، شمامة العنبر والزهر المعنبر/ محمد بن مصطفى الغلامي (تحقيق)، الروض النضر في ترجمة أدباء العصر/ عصام الدين عثمان بن على العمري (تحقيق)، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار/ محمود بن عمر الزمخشري (تحقيق). وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

سليم نوري النبر (1071 - . 731 = 1791 - 1991)

(تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن إبراهيم الدخيّل (0071 - . 7310 = 1791 - P . . 9) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن أحمد الراشد (1771 - 11312 = 4.91 - .9919) جغرافي خرِّيت.

من مواليد الزبير بالعراق، وبما تثقف، وأكمل دراسته في بغداد، وقد درس القانون والتصوير والتلغراف وتسيير السكك الحديدية، وأجاد الإنجليزية، ورفض عروضًا ووظائف كبيرة لميله إلى التجارة الحرة. وكان صاحب مواقف إسلامية ووطنية، فقد نفاه الإنجليز إلى أربيل لاتمامه تزويد القبائل بالسلاح، واعتقل مرات أخرى لاعتباره من (الخطرين)، وكان ينقل السلاح بالخفاء في حرب فلسطين، في طريق سلكه آنذاك لم يكن مطروقًا من قبل، وعُرف فيما بعد بدرب سليمان. وهو الذي اكتشف الطريق بين الكويت والزبير،

(١) موسوعة أعلام العراق ٢/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٦٤/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٧/٢، أعلام الأدب في العراق الحديث ٢/٨٥٥، ٢/٤٢٩ باسم: محمد سليم النعيمي.

سليمان أحمد على حجر (7071 - 1731a = 3781 - V. . 74) رياضي، داعية صابر.

المعروف باسمه، المدوَّن في جميع الخرائط، وهو

مكتشف (السدِّ العباسي) التاريخي الذي بُني

في عهد الخليفة المنصور الذي طوّق البصرة

والزبير (٢).



من محافظة الدقهلية بمصر، حصل على دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية، مع دراسات أكاديمية أولمبية دولية في اليونان ، ودراسات متعددة في التنظيم والإدارة والتحكيم في كثير من الجالات الرياضية والتربوية، ودبلوم من المعهد العالى للدراسات العربية والإسلامية. عمل أستاذًا في كلية التربية بجامعة حلوان، وتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوي، ورئيس الاتحاد الأولمي لألعاب القوى بمصر، ونائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوي، رئيس اللجنة الثقافية الدولية بالاتحاد الدولي للتربية البدنية والترويح، مؤسس ومدير مركز التنمية الإقليمي بالقاهرة التابع للاتحاد الدولي الألعاب القوى، وكان مؤسس وعميد كلية التربية الرياضية بالأزهر، والنائب الأول لرئيس اتحاد التضامن الإسلامي بالسعودية، ونقيب المهن الرياضية، والممثل القانوني والمشرف العام على مدارس منارات القاهرة. وكان من طلبة الإخوان المسلمين في مطلع

(٢) موقع عائلة الراشد (محرم ٤٣٤ه).

السبعينات الهجرية (١٣٧٠ه) (١٩٥٠م)، ومن الرعيل الأول للإنحوان في الدقهلية، اعتقل مع مجموعة الـ(٦٥) وحوكم، وتعرَّض لكثير من التعذيب الوحشي، وكان الجلادون يحرصون على التفنّن في تعذيبه. وقد نعاه المرشد العام للإنحوان المسلمين وذكر أنه كانت له إسهامات عظيمة في حقل الدعوة، وأنه تحمَّل كثيرًا من الأذى في سبيل ذلك، وضرب أمثلة قلَّما نجدها في التضحية والصبر، وأن جماعة الإنحوان فقدت برحيله والصبر، وأن جماعة الإنحوان فقدت برحيله مجاهدًا بطلًا وداعية كبيرًا. مات يوم السبت

ومن عناوين كتبه: ألعاب القوى: الأسس العلمية والتطبيقية (مع أبي العلا عبدالفتاح وعويس الجبالي)، العلاقة بين قوة القبضة واللياقة العضلية للنشء من ٩-١٥ سنة باستخدام جهاز المانيمتر لقياس اللياقة العضلية ( رسالته في الماجستير التي حصّلها من كلية التربية الرياضية بالقاهرة، التابعة لجامعة حلوان)(١٠).

سليمان أحمد العيسي (١٣٤٠ - ١٩٢١ه = ١٩٢١ - ٢٠١٣م) شاعر حزبي مشهور.



من مواليد قرية النعيرية التابعة لأنطاكية بتركيا، وفيها تلقَّى تعليمه الأولي على والده صاحب الكتَّاب، وحفظ آلاف الأبيات،

(١) موقع نافذة مصر (ربيع الأول ١٤٢٩هـ)، موقع قلعة القرآن ٢٠١٠/٥/١٧م.

ونظم الشعر وهو في العاشرة من عمره، وغادر أنطاكية بعد ضمِّها إلى تركيا، وتنقل بين دمشق وحماة واللاذقية متابعًا دراسته الثانوية، كما تابع تحصيله الدراسي في دار المعلمين العالية ببغداد، وشارك بقصائده ضدَّ المحتلِّ الفرنسي في المظاهرات، وسُجِن لأجل ذلك، وقد انضمَّ إلى حزب البعث مبكرًا، بل شارك في تأسيسه وهو طالب في ثانوية جودة الهاشمي بدمشق، ودرَّس في دار المعلمين ببغداد، وفي مدارس حلب، وعمل موجهًا لغويًا في وزارة التربية السورية، وشارك في تأسيس اتحاد الكتّاب العرب عام ١٣٨٩ه (١٩٦٩م)، عضو جمعية الشعر التي أسَّسها أدونيس ويوسف الخال، وزار معظم بلدان العالم العربي، ودولًا أجنبية، عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. وكتب شعرًا كثيرًا للأطفال، وللبعث، وهو صاحب (نشيد البعث)، وقد فُسِح له الجال كثيرًا في وسائل الإعلام حيث حكم البعث، وتلهف إلى قيام الوحدة وسيادة الاشتراكية، وشارك زوجته (ملكة أبيض) في ترجمة عدد من الآثار الأدبية، وأسهم في محلات أدبية بسورية تحريرًا وإشرافًا، وعمل في هيئة تحرير محلة (الموقف الأدبي). وشارك في مهرجانات شعرية، وفي ندوات وبرامج إذاعية وتلفزيونية. توفي يوم الجمعة ٢ شوال، ٩ آب (أغسطس) بدمشق.

ومماكتب في شعره:

مع سليمان العيسى/ مجموعة من الكتاب. سليمان العيسى: ثمانون عامًا من الحلم والأمل/ تحرير إبراهيم الجرادي.

وقفات مع سليمان العيسى: مجموعة دراسات وذكريات/ ملكة أبيض.

القيم التربوية السائدة في أدب سليمان العيسى/ سهام صوقار (رسالة ماجستير – جامعة دمشق، ١٤١٢هـ) .

وله نحو (٤٠) ديوان شعر ومسرحيات شعرية، كثير منها للأطفال، من مثل: مع

الفجر، شاعر بين الجدران، أعاصير في السلاسل، ثائر من غفار، رمال عطشى، قصائد عربية، رسائل مؤرقة، كلمات مقاتلة، أغان بريشة البرق، إنسان، الديوان الضاحك، إني أواصل الأرق، ثمالات، السفر الجميل. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

سليمان بن أحمد المطلق (١٣٥١ - ١٩٦٧ه = ١٩٣٢ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان أديبايو بن أحمد (١٣٧٢ - ١٤٢١ه = ١٩٥٢ - ٢٠٠٠م) شاعر داعية.

ولد في مدينة أيدي بنيجيريا، درس في المركز العربي الإسلامي بأغيغي، ثم قصد بغداد وتخرَّج في جامعتها، وعاد ليحصل على الماجستير في الدراسات الإسلامية، عمل أستادًا بجامعة إلورن، ورئيسًا لقسم الدراسات القانونية والشرعية بها، وإمامًا وخطيبًا لجامعها، وكان مشرفًا على مركز أمهات المؤمنين، ونشط دينيًا وثقافيًا، وألقى الخطب والمحاضرات.

له ديوان مطبوع بالعربية بعنوان: السطور العاطرة<sup>(۱)</sup>.

سلیمان بن إسماعیل عواد (۱۳۴۱ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۶م) کاتب شاعر.

<sup>(</sup>۲) الموسوعة الموجزة ۲۷٤/۱۲ تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص ۸۹۰، موسوعة أعلام سورية ۳٦٧/۳، معجم المؤلفين السوريين ص ۳۸۰، معجم البابطين ۲۰۱۲،، الفيصل ۱۳۲ (شوال ۲۰۱۸،۱هـ)، الموسوعة الحرة ۲۰۱۳/۸۱۰م. (۳) معجم البابطين لشعراء العربية.



ولد في مدينة سلمية بسورية، انتسب إلى الكلية الأرثوذكسية في مدينة حمص، ثم التحق بالجامعة اليسوعية في بيروت، قسم العلوم السياسية لمدة سنة واحدة. عمل في وزارة الزراعة، ثم في دائرة رقابة الكتب بوزارة الإعلام. كتب القصيدة النثرية، وسبق أن كتب الخواطر السياسية، وأخيرًا اهتم بالترجمة عن اللغة الفرنسية. توفي في ١٥ ربيع الآخر، ١٨ كانون الثاني (يناير).

أعماله المطبوعة: سمرنار (نثر شعري)، شتاء (نثر شعرى)، أغان بوهمية (قصائد نثرية)، حقول الأبدية (قصائد نثرية)، شعراء من رومانيا (ترجمة)، أغان إلى زهرة اللوتس (نشر شعرى)، قصائد الضياء - لوتشيان بلاغا/ شاعر روماني (ترجمة). وكتب أخرى له في السياسة وغيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

سليمان بن أعمر ميلودي ( . . . - 3131 = . . . - 3991 = ) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان الأفنس الشراري (0771 - 07312 = 0081 - 71.74) باحث في الأدب والتاريخ الوطني.

لشعراء العربية.



من مواليد صحراء الجوف بالسعودية، نال شهادة الدبلوم في الصحافة من المركز العربي للإعلام، ومارس العمل الصحفى في عدة مطبوعات، وحرَّر أكثر من زاوية في صحف محلية، وأسهم في إثراء الحركة الثقافية والأدبية في بلده على مدى أربعين عامًا، قضاها بين الكتابة الصحفية والبحث والتأليف. نائب رئيس رابطة الأدباء العرب، من مؤسّسي نادي الجوف الأدبي، عضو شرف في أكثر من ناد أدبي، عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، عضو شرف في اتحاد المؤرخين لتراث القبائل وأنسابها. توفي يوم الإثنين ١٥ محرم، ۱۸ نوفمبر.

كتبه: الإبل: دراسة مختصرة لإحدى نجائب الإبل العربية: الإبل عند الشرارات، بعض من مواقع الصيد المعروفة عند العرب بأسمائها القديمة، الجنادرية والفلسفية الحضارية، الدحة: رقصة الحرب والسلم، دراسات شعبية منشورة، رحلة الذكريات: مجموعة قصصية، السمح (نبات)، الشاعر سعيد بن غيثة الشراري: شاعر بني كلب المعاصر، قراءات ودراسات أدبية منشورة، اللحاوي: رجل وقبيلة: بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على تأسيس معرفة طبرجل، الملك عبدالعزيز فارس الموية العربية، هوير الغضب في أدب حرب الخليج. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين) (٢).

(٢) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٨٣، الرياض، ع ١٦٥٨٦ (١٧/ ١٤٣٥/١هـ)، صحيفة الشرق ١١/١١/٣١ ، ٢م، ع ٢١٧.



سليمان أمين النجّار (1141 - 1131 = 391 - 1991 ) (تكملة معجم المؤلفين)



من الأردن. بدأ بالشعر العمودي ثم اتجه إلى الشعر الشعبي. كتب في جرائد «الرأي» و «الدستور» و «صوت الشعب»، وكان فيها صاحب افتتاحيات شعرية يومية، أسَّس «دار المهد» وأصدر منها مجلة «المهد» الثقافية. عضو اتحاد الكُتاب والأدباء الأردنيين. مات مساء يوم الاثنين ١٢ ذي القعدة، ١٢ كانون الأول.

له: أخ يا زمن (٣ج)، مواويل رافضة، العنقود، غنيت بغداد، بيروت كيف حالك(٣).

# سليمان بن بلقاسم الصيد (A371 - F731a = P7P1 - 0 . . 79)

حقوقي، باحث في التاريخ.

من مواليد قرية طولقة النخيل في الجنوب الغربي من مدينة بسكرة الجزائرية، أحبَّ العلم والعلماء، وتأثر بدعوة جمعية العلماء المسلمين، وتتلمذ على شيوخ العلم، وأقبل على كتب اللغة والأدب والتاريخ والفقه والسير، ونال شهادة التحصيل من جامع (٣) موقع عمّان نت ٢٠٠٥/١٢/١٢م، مع إضافات.

(١) أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٨٢٦، معجم البابطين

الزيتونة والتقى هناك بأجلة العلماء، عاد ليدرِّس في مدارس جمعية العلماء المسلمين، والتحق بصفوف جبهة التحرير، ثم درس القانون في المغرب، والتحق بسلك العدالة ليكون أول محام باللغة العربية في قسنطينة سنة ١٣٨٤ه، ولقب بالعميد، ورأس وفد المحامين في مصر ثم سورية، وكتب في الجرائد والمحارب، منها البصائر، والعروبة، والملتقى، واقتنى الكتب والمخطوطات، وكتب في المتاريخ خاصة، ومات في شهر شعبان، التاريخ خاصة، ومات في شهر شعبان،

من كتبه المطبوعة: تاريخ الجزائر القديم، الشخصية الجزائرية عبر التاريخ، صالح بن مهنا القسنطيني: حياته وآثاره، نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من أخبار (يفترض طبعه)، ردُّ شبهات حول موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من ثورة أول نوفمبر، وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام/ لابن قنفذ القسنطيني (تحقيق)، النفحة المسكية في السفارة التركية/ لأبي الخسن على بن محمد الجزولي التمجروتي الحسن على بن محمد الجزولي التمجروتي (تحقيق)، مدرسة الإخاء في بسكرة ودورها في نشر الثقافة العربية الإسلامية. وله كتب أخرى مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

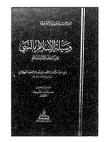

سليمان الجعبري (۱۰۰۰ - ۱۹۱۵ه = ۲۰۰۰ ۱۹۹۶م)

مفتي القدس الشريف.

وكان من قبل الموجه الديني في وزارة التربية والتعليم لمحافظة القدس ولواء رام الله.

(١) منتديات بلدية ليوة (١٠/١٠/١٠م).

وقد تولَّى الإفتاء خلفًا للشيخ سعد الدين العلمي. توفي عن عمر يناهز ٨٠ عامًا في مستشفى عين كارم بالقدس (٢).

# سلیمان جمیل (۱۳۴۲ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۶ - ۱۹۹۹م)

حقوقي، باحث وناقد موسيقي.

اسمه الكامل: محمد سليمان جميل محمود كامل عبدالرحمن الخطيب.

من الإسكندرية. حصل على إجازة في الحقوق، ودرس العزف على الآلات الموسيقية في مصر وإيطاليا وفرنسا، وعمل محاميًا في الاستئناف العالي ومجلس الدولة، ومستشارًا إعلاميًا في بلجيكا، وحاضر في جامعات أوروبا، كما عمل ناقدًا موسيقيًا في صحيفة الأهرام. ومات في ٥ محرم، الموافق ٣٠ يونيو.

وضع مؤلفات موسيقية مسجلة على أسطوانات في إنجلترا، وشارك في الموسوعة الموسيقية التي تشمل (٤٤) دولة ونشرت في أمريكا عام ١٤١٣هـ، وله العديد من الأبحاث في مجال الموسيقي (٣).

سليمان حجر = سليمان أحمد علي حجر

سليمان الحديدي (١٣٤٤ - ١٤١٣ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٣م) محام ومحرر صحفي.



 (۲) الفيصل ع ۲۱۷ (رجب ۱٤۱۵هـ). مع إضافات.
 (۳) أهل الفن ص٤٤، أعلام مصر في القرن العشرين ص٤٤، (وفيه ولادته ١٩٤٤م).

من مواليد مدينة السلط بالأردن، تخرَّج في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وحصل على دبلوم في القانون الإداري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة. أسهم في تأسيس نقابة المحامين، وانتخب نقيبًا لها خمس مرات، كما عمل وزيرًا، وأمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد المحامين العرب أكثر من ربع قرن، عضو بحلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان. أصدر صحيفة أسبوعية باسم (اليقظة) على مرحلتين: الأولى ما بين (١٩٤٨ - ١٩٥٨)، والثانية (١٩٥٨ - ١٩٥٧م)، وكان قوميًا، أحد أركان منظمة «المؤتمر وحيى، العربي».



سليمان الحديدي أسهم في تأسيس نقابة المحامين وعمل نقبيًا لها

سلیمان حزیِّن (۱۳۲۷ – ۱۶۲۰ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۹۹م) جغرافی نمضوي.



ولد في وادي حلفا بالسودان. حصل على الدكتوراه من جامعة مانشستر. استقرَّ في القاهرة وعمل أستاذًا للجغرافيا بجامعتها. مدير عام للثقافة بوزارة المعارف، رئيس جامعة أسيوط (وهو المؤسِّس الحقيقي (٤) الرأي (الأردن) ٢٦ مايو ٢٠٠٥م، الموسوعة الحرة ٢٠١١/٣/٢٨م.

لها)، مدير المركز الديمغرافي لشمال أفريقيا. وزير الثقافة. عضو مؤسِّس لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عضو بالمحالس القومية المتخصصة، رئيس الاتحاد الحغرافي العربي، والمحمعية المغرافية المصرية، والمجمع العلمي المصري، وعضو مجمع اللغة العربية. أنشأ المعهد الثقافي بلندن، والمعهد الإسلامي بمدريد. شارك في إنشاء جامعات الكويت والرياض وبنغازي. كان له نشاط علمي كبير، أسهم في نهضة مصر الحديثة، وكان داعية لوحدة مصر والسودان. توفي يوم الخميس ١٦ رمضان، ٢٣ ديسمبر.



سليمان حزين . . مؤسس جامعة أسيوط

صدر فيه كتاب: سليمان حزين العالم والمفكر والإنسان/ تحرير فتحي محمد مصيلحي. - القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،

له أكثر من (۱۰۰) بحث ومقال علمي بعدة لغات، وأكثر من (۱۰) كتب، منها: أصول الحضارة المصرية، شجرة الجامعة المصرية، أرض الكنانة، ثقافة مصر، المخغرافيا الحضارية للعالم العربي، صفحات من تاريخ الاستعمار، قواعد الجغرافيا العامة (مع آخرين)، البيئة والموقع الجغرافي وأثرهما في تاريخ مصر العام، أرض العروبة: رؤية حضارية في المكان والزمان، مستقبل الثقافة في مصر العربية (۱).

(۱) الأهرام ع ۱۳۰۰ (۱۲۰/۹/۲۱هـ)، و ع ۲۷۹۲ (۱۲۲۲/۲۲هـ)، (۱۲۲۲/۲۲) هـ)، و ع ۲۳۲۷ (۲۲/۱۲/۲۱هـ)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص۱۶۹، موسوعة أعلام مصر ص۲۶، الموسوعة العربية الميسرة ۱۲۳۷/۳. وما كتبه كامل رحومة في موقع (أخبار دمنهور)، وفيه أنه

سليمان حسن ربيع (١٣٢٩ - ١٩٠١ه = ١٩١١ - ١٩٨٨م) عالم جليل، داعية وناشط اجتماعي وصاحب مشاريع خيرية.



ولد في بلدة كفر براش، مركز مشتول السوق في الشرقية بمصر، حفظ القرآن الكريم قبل البلوغ. حصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر في الأدب العربي، وترقى في المناصب الأكاديمية حتى صار عميدًا لكلية اللغة العربية بالزقازيق. سافر إلى معظم الدول العربية والإسلامية محاضرًا وداعية. جعل من المسجد جامعة شاملة لأنشطة الثقافة والتوعية الدينية والفكرية، والعلاج والتعليم والخدمات الاجتماعية، في تطور وتنظيم مستمر. وقد منعه السادات من الخطبة في المساجد التي كان يخطب فيها وتزدحم بالآلاف من المصلين لسماع خطبه. وبذل جهدًا كبيرًا لمقاومة الدعوات الهدامة والمذاهب المتحللة. وكانت له أياد كريمة، ومشروعات طيبة أنعشت حياة الكثيرين. فقد أقام أكبر مؤسسة اجتماعية وثقافية ودينية بحي مصر الجديدة تحت اسم «جمعية الخلفاء الراشدين» عام ١٣٨٥ه، بالتعاون مع أهل الإيمان الذين يسارعون في الخيرات، وقد أبعد عن جمعيته تلك، حتى أنصفه القضاء وعاد إلى أداء رسالته. وقد رعت هذه الجمعية الفقراء والمساكين والمحتاجين من أبناء المنطقة، كما أنشأ أول دار للمناسبات تحجز بأسعار زهيدة لتشييع الجنازات والعزاء

مع خدمات تقدمها سيارات الجمعية. وأنشأ كذلك مستشفى خيريًا كبيرًا يجمع مختلف الأطباء في جميع التخصصات العلاجية، وأحدث الطرق العلاجية للأمراض المزمنة، وخاصة مرض الفشل الكلوي، بأسعار مخفضة ومتاحة للمرضى. وقد ألحق بالدور العلاجية مبنى للمسنين الذين لا يجدون من يقوم بخدمتهم، فأتاح لهم الراحة الكاملة، من خدمات ومعاشات يومية، وعوضهم خيرًا عن أبنائهم وأقاربهم الذين أهملوا رعايتهم وحقوقهم بعد أن كبروا في السن. وفي طريق طلب العلم ونشره أنشأ معهدًا كبيرًا وضمَّه للأزهر، وهو معهد الفتيات بمصر الجديدة. كما أتمَّ بالحي نفسه بناء خمسة عشر مسجدًا، وألحق بكل مسجد دورًا للعلاج وحضانة للأطفال وتعليمهم. ومع كل هذا العمل والنشاط سجلت أحاديث له إذاعات عديدة، وقدم للمكتبة الإسلامية مؤلفات عديدة في مجالات الدعوة، وكتبًا أخرى في تاريخ الأدب العربي، أشهرها عن حياة أمية بن أبي الصلت، حيث كان المترجم له متخصصًا في علوم البلاغة والبيان والأدب. رحمه الله(٢).

سليمان بن حسين آل سليمان البياضي (١٣٢٩ - ١٤١٢ه = ١٩١١ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان الحكيم ( ۰ ۰ ۰ - بعد ١٤٠٥ه = ۰ ۰ ٠ - بعد ١٩٨٥م) ( تكملة معجم المؤلفين)

سليمان حميد المنذري (٠٠٠ - ٢٠٠٤هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٤م) خبير اقتصادي.

(ابن قرية الوفائية بالدلنجات). وصورته من موقع أحمد مجدي: حطوات في الجغرافيا.

(۲) الأخبار ع ۱۱۳۳۳ (۱۹/۱/۲۸)، الجمهورية۸/۱/۹.

من العراق. مستشار اقتصادي في اتحاد البورصات العربية، وفي الجامعة العربية، وفي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. مات في ٢٠ محرم، ١١ مارس (آذار).

من كتبه التي وقفت على عناوينها: الأسواق العربية لرأس المال: نشأتها التاريخية – خصائصها الأساسية – إمكانات التكامل فيما بينها، السوق العربية المشتركة في عصر العولمة، الفرص الضائعة في مسار التكامل الاقتصادي والتنمية العربية، التعاون النقدي العربي: مجالاته وإمكانياته، نحو استراتيجية عربية للتكامل النقدي (بالمشاركة)(۱).



سلیمان خالد درویش (۱۳۹۶ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۷۶ - ۲۰۰۰م) قائد مجاهد.

عُرف بأبي غادية السوري.



من مواليد (سيركا) بسورية. تخرَّج طبيب أسنان ومارس مهنته، ثم اتجه إلى أفغانستان أثناء الحكم الإسلامي، وتذكر المعلومات الأمريكية أنه تلقى تدريبات على الأسلحة

(۱) الأهرام ع ٤٢٨٥٥ (١٦/١٦/١٦هـ)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٦٧/٣.

والطبوغرافيا والمدفعية والإلكترونيات وتصنيع المتفجرات واستخدامها، وأنه تدرب هناك وفي إيران وتركيا ولبنان على تزوير المستندات، وأنه قام بدور أساسى في تجنيد الجاهدين للقيام بعمليات في الأردن أو العراق، وأنه تولى الاتصال براالأفغان العرب) الذين غادروا أفغانستان وتفرَّقوا في بلدان عديدة بغرض تحنيدهم لشبكة أبي مصعب الزرقاوي بالعراق، وقد جمعته الصحبة معه منذ تأسيس معسكر هيرات بأفغانستان عام ١٤٢٠ه، وكان أحد أبرز مؤسسى تنظيم «جند الشام» معه، وقد غادر أفغانستان بعد الاحتلال الأمريكي لها إلى بلده سورية، ولما ضيِّق عليه توجُّه إلى العراق، وأسند إليه الزرقاوي شؤون المهاجرين بالفلوجة، وشارك معه في تأسيس جماعة (التوحيد والمجرة) التي تغيّر اسمها بعد ذلك إلى (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين)، بعد مبايعة الزرقاوي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وكان مرشحًا لخلافة الزرقاوي، لكنه قُتل خلال حملة أمريكية على معاقل المحاهدين في شهر ربيع الأول(٢).

سليمان الخش = سليمان سليمان الخش

سليمان الخطيب (١٣٦٤ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٤٦ - ٢٠١٢م) خبير تربوي.



 (۲) الأهرام ع ۳۳۰۱ (۱۹۱/۲۲۱۹هـ)، موقع أنا المسلم. ولم أعرف أبين يقع مكان مولده (سيركا) في سورية، ولكن تُختب بريده (ضاحية دمشق).

من سوريا. أُجيز في العلوم من جامعة دمشق. ثم درَّس، وحصل على شهادة الدكتوراه في التربية من أكاديمية العلوم في التربية من أكاديمية العلوم في أيام بشّار الأسد، وشارك في مؤتمرات وندوات تربوية وثقافية، وكان عضو المجلس التنفيذي للأسيسكو (المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم) عن سورية، وعمل منسقًا وطنيًا لمشروع (التعليم للجميع) منذ عام ٢٢٤ ه، وأشرف على امتحانات العامة حتى وفاته، ومناصب تربوية أخرى. توفي بدمشق يوم ٢ جمادى الأولى، ٢٨ آذار.

له دراسات وأبحاث، فقد أسهم في إعداد دراسات تربوية وثقافية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وعمل على إعداد الدليل الطرائقي للمعلمين حول تعليم مفاهيم التنوع الحيوي والنباتي في جميع مراحل التعليم، وإعداد الدليل المنهجي لإدخال مفاهيم حفظ واستخدام التنوع الحيوي النباتي....

وله كتب، منها: الكتاب المرجع في العلوم المتكاملة لمرحلة التعليم الأساسي (بالمشاركة)، وشارك في تأليف كتب العلوم المدرسية في جميع المراحل (من الصف الأول إلى الثاني عشر)، إضافة إلى طرائق تدريس العلوم في كلية التربية بجامعة دمشق.

وعنوان رسالته في الدكتوراه: أسباب تكوين المفاهيم البيئية والحيوية الأساسية والبوليتيكية لدى طلاب مرحلة التعليم الأساسي<sup>(٣)</sup>.

سليمان داود (۱۳۰۰ - ۱۳۹۷ه = ۱۸۸۸ - ۱۹۷۷م) طبيب جرَّاح، شاعر مهجري.

(٣) موقع ألكسو ٢٠١٢/٣/٢٩م، صحيفة الثورة
 ٢٠١٢/٤/١٢ (النسخة الإلكترونية).



من أسرة مسيحية في راشيا الوادي بلبنان. أهى دراسته العالية في أمريكا، حصًل الدكتوراه في الفلسفة، ثم درس الطب واختصً بجراحة العظام، وبحنّس بالجنسية الأمريكية، وعدّ أشهر طبيب في جراحة العظام، ومن أشهر أساتذة الجامعات في الجراحة. انتخب رئيسًا لجمعية الأطباء في جنوبي الولايات المتحدة، ورئيسًا لرابطة جامعة الأدب العربي في أمريكا الشمالية وكندا بواشنطن.

من دواوينه: أغاني المزرعة (٣ج)، نواح المزرعة. رثاء لزوجته الأولى (١).

سليمان داود أبو زيد (۱۳۲۷ - ۱۶۲۰هـ؟ = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۹م) صحفي أديب.



من«مِليْخ» في قضاء جزِّين بلبنان، تعلم في مدرسة مشموشة، ثم درَّس اللغة العربية،

(۱) هكذا عرفتهم ۲/۱۸۷، الضاد (آذار ۲۰۰۷م) ص۱۹.

وراسل الصحف. عضو مؤسِّس في المجلس الثقافي الجنوبي، وفي نقابة المجررين. أنشأ «أكاديميا الجمال» مع سعيد عقل ومي المرّ، عضو اتحاد الكُتاب والصحافيين العرب. أصدر جريدة «الدنيا الجديدة» عام ١٣٧٨ه (مام) حتى ١٩٨٥م، ورأس ثلاث روابط أدبية، ونشر شعره في الصحف، وشارك في ندوات ومهرجانات أدبية.

وله العديد من المؤلفات، منها: العناقيد (ديوان شعر)، حبر ورجاء (ديوان شعر)، ذكريات جنوبية (٢).

جمعية ومدرسة النهضة بالعطف لتدريس العلوم الإسلامية والعربية. مات في ٢٧ ذي القعدة، ٢٨ مايو.

من تآليفه: ثورة أبي يزيد جهاد لإعلاء كلمة الله، الخوارج هم أنصار الإمام علي رضي الله عنه، مساهمة علماء الإباضية في العلم والفقه والحديث، حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي. إضافة إلى محاضرات ومداخلات في العديد من ملتقيات الفكر الإسلامي نشرت ضمن مطبوعات وزارة الشؤون الدينة (۳).

سليمان دنيا = سليمان سيد أحمد دنيا

سلیمان بن داود بن یوسف (۱۳۲۳ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۰۵ - ۱۹۹۲م) عالم إباضی.



من العطف بوادي ميزاب في الجزائر. حفظ القرآن الكريم مبكرًا، انتقل إلى قسنطينة وانخرط في صفوف جمعية العلماء المسلمين، وكان الكاتب الخاص للشيخ عبدالحميد بن باديس. شارك في تأسيس جمعية الهدى لنشر الثقافة الإسلامية. عاد إلى ميزاب مواصلًا جهاده الإصلاحي، وكذا بعد الاستقلال، فكان ضمن جمعية القيم لإحياء التراث الإسلامي التي كانت امتدادًا لجمعية العلماء، سُجن أكثر من مرة، كلفه بومدين بالتنقيب عن المخطوطات الجزائرية. حضر مؤتمرات وندوات إسلامية عديدة، وأسًس

 (٢) قرى ومدن لبنان ١٣٨/١٠، معجم أسماء الأسر ص٣٨، معجم البابطين للشعراء العرب.

# سليمان بن راشد الجهضمي (۱۳۳۱ - ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۷۸م)

قاض فقيه إباضي ناظم.

ولد في سمد الشأن بسلطنة عُمان، تعلم مختلف العلوم بنزوى، وأخذ من الخليلي وآخرين، عيِّن مدرسًا لأصول الفقه والنحو، وتولَّى القضاء في عدة مناطق، وكان صلبًا في تنفيذ الأحكام.

له كتب طبع منها الأول والثاني وسائرها لم يذكر وضعها، وهي: إرشاد السالك إلى أقصر المسالك (في أركان الإسلام)، المسالك القويمة على الدرة اليتيمة (شرح لأرجوزته الدرة اليتيمة في النحو)، كلمة الحق المبين في الردّ على الملحدين، تلقين الأحباب معاني ملحة الإعراب، الإرجاف في محشي الإسعاف(1).

## سليمان ربيع = سليمان حسن ربيع

<sup>(</sup>٣) معجم أعلام الإباضية ٢٠٠/، ومن كتابه «حلفات» (وولادته فيه ١٣٢٠هـ = ١٩٠٢م). وصورته من الشبكة المناسة.

<sup>(</sup>٤) معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية ١٣٩/٢، معجم الشعراء الإباضية ص١٩٢٠.

# سليمان الزيت القراشي (١٣٢٦ - ١٤٠٨ هـ = ١٩٠٨ - ١٩٨٨م) شاعر شعبي.

من مصر، من أبناء شيوخ القرارشة بسيناء، فهو من شعراء البادية. امتاز بالشعر الارتجالي، وكان أميًا، إلا أنه صاحب موهبة كبيرة، فكان يرتجل القصيدة الطويلة، التي قد تتعدَّى الخمسين بيتًا، وبمجرد ارتجالها يحفظها ولا يزيد فيها شيئًا! وبمتاز شعره بالنزعة الدينية والدعوة إلى الخلق الطيب، وعُرف في السعودية أيضًا، وكان يزورها، وله أشعار في مدح آل سعود. وله قصائد أصيلة ما زال بدو سيناء يتغنون بها(۱).

سليمان سالم كشلاف (١٣٦٧ - ١٤٢١هـ؟ = ١٩٤٧ - ٢٠٠١م) إعلامي كاتب.



ولد في طرابلس الغرب. تخرج في الكلية العسكرية. عمل في القوات المسلحة برتبة ضابط حتى عام ١٣٩٥ه. تولى عدة وظائف، منها: أمين قسم المكتبات، أمين قسم التأليف والترجمة، مدير إدارة النشر بالشركة العامة للنشر والإعلان. أشرف على عدة معارض عربية للكتاب. قدم للإذاعة عدة برامج، وكتب العديد من السيناريوهات عدة برامج، وكتب العديد من السيناريوهات لأعمال قصصية. حضر مؤتمرات وملتقيات ومهرجانات محلية وعربية. عضو تحرير صحيفة الصحافة، ومجلة المسرح والخيالة،

(١) موقع البادية (ربيع الآخر ١٤٢٩هـ).

ثم تولى أمانة تحريرها، كما تولى أمانة اللجنة الإدارية للشركة العامة للخيالة. توفي في الأردن إثر مرض عضال.

من كتبه المطبوعة: كتابات ليبية، دقات الطبول، دراسات في القصة الليبية القصيرة، بعد أن يرفع الستار، العاشق والمعشوق، الحبّ الموت: رجل وامرأة، عاشق، مواويل حبّ، عندما نحبّ، الحبّ والشتاء، دراسات في الأدب، الشمس وحدّ السكين، آراء في كتابات حديدة، شخصيات رافضة في القصة الليبية القصيرة. وله كتب أخرى مخطوطة أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

سليمان سليم علم الدين (١٣٣٩ - ١٣٢٧ه = ١٩٢٠ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن سليمان = سليمان بن محمد بن سليمان

سلیمان سلیمان الخشّ (۱۳۲۵ – ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۱م) کاتب ومحرر صحفی، وزیر حزبی.



من بلدة مصياف السورية، تخرَّج في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، وحصل على دبلوم في التربية، ثم حاضر في القسم الذي تخرَّج فيه، وترأس تحرير مجلة «المعلم العربي»، ثم حريدة البعث، ثم كان وزيرًا للثقافة، فوزيرًا

(٢) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ٣٥٣/١.

للتربية، وعمل في السياسة، و»انتخب» رئيسًا لاتحاد الكُتاب العرب بدمشق عقب تأسيسه، وكان له عمود يومي تحت اسم: آخر الدواء الكي. وقد انتسب إلى حزب البعث ونشط في صفوفه.



سليمان الخش.. رأس تحرير جريدة البعث

وله كتاب: الفتح العربي الإسلامي في سيرة مالك بن الريب المازي، وترجم عن الفرنسية كتاب: الحروب الصليبية، وأعد ديوانين من شعره للنشر قبل موته (٢٠).

سليمان سليمان نور الدين (۱۰۰۰ - ۱۶۳۶ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان سيِّد أحمد دنيا (١٣٢٨ - ١٤٠٨ه = ١٩١٠ - ١٩٨٨م) عالم وكاتب محقق.

ولد في قرية سدود بمحافظة المنوفية في مصر، حصل على العالمية من كلية أصول الدين بالأزهر، ابتُعث إلى إنجلترا لدراسة الفلسفة، عاد لينتدب للعمل في المؤتمر الإسلامي بالقاهرة، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين، درَّس في جامعتي القرويين بالمغرب وأم درمان بالخرطوم، مدير المركز الإسلامي بنيويورك، أستاذ في جامعة أم القرى. وكان محققًا مبرزًا، انتقد أسلوب المستشرقين في تحقيقه مبرزًا، انتقد أسلوب المستشرقين في تحقيقه كتب التراث الإسلامي، وذكر أن دعوتهم إلى التأنق والتفنن في حشد أخطاء النستاخ وأضاليلهم هي دعوة إلى التراخي والاستنامة،

(٣) كتابه «الفتح العربي»، موسوعة الأسر الدمشقية (٣٦) معجم البابطين لشعراء العربية.

ودعا العلماء إلى تطهير ساحتهم الفكرية من

الاستعمار الغربي كما طهر الساسة البلاد من الاستعمار المادي. وكانت طريقته في التحقيق ذكر الفروق الهامة في داخل المتن وإخراج النص الصحيح للقارئ، كما نقد المنهج العقلي لمحمد عبده ورآه خطيرًا، وذكر أنه كان من دعاة التقريب بين المذاهب



سليمان دنيا كان مدير المركز الإسلامي بنيويورك

قدِّمت في جهوده العلمية رسالة ماجستير بعنوان: الدكتور سليمان دنيا وجهوده في علم الكلام والفلسفة/ خالد عبدالعال أحمد (جامعة الأزهر في شبين الكوم، ١٤١٧ه). ومن مؤلفاته وتحقيقاته المطبوعة: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسى (تحقيق)، التفكير الفلسفي الإسلامي (ج١)، تمافت التهافت لأبي الوليد محمد بن رشد (تحقيق)، تمافت الفلاسفة للغزالي (تحقيق)، الدين والعقل، الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين: عرض وعلاج لأهم مشاكل الفكر البشري بقلم محمد عبده (تحقيق وتقديم)، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي (تحقيق)، مقدمة تمافت الفلاسفة المسماة مقاصد الفلاسفة للغزالي (تحقيق)، منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيار العلم للغزالي

(تحقيق)، ميزان العمل للغزالي (تحقيق)، الشفاء لابن سيناء (تحقيق بالمشاركة)، المغنى للقاضى عبدالجبار (تحقيق بالمشاركة)، بين الشيعة وأهل السنة. وكتب أخرى له ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

المحروس الذي أدم عينا ويعزز إلا سسطم عينا المرود البسسم الله الرجمة الميمة عن المنتأ و ين كلام الله وكلام سيدالرسيان الذي عناره راجي عنول ففور الودود عسالمنزين عالي الفيمل آل سعود سد عل رعمه الله مثل هسم الله العيم - علل الشيخ بن القيم رحة الله عليه في عدة المارين المن الحسن المع رحم الله عن الله أعديثُ يعول . المدينة الله ربا اله الحديد عاملة أورز قنا وهديتنا وعامتنا واندننا وفيمت عنا، لله الله عان واله الحد الإسلام و اله المداليّان و الما الأهل والما فالمعا فأت كيت عدونا وبسطت رزقنا

#### سليمان الخزيم (خطه)

صدر فيه كتاب: حياة الشيخ سليمان

بن صالح الخزيم وآثاره/ محمد بن صالح بن سليمان الخزيم. - الرياض: المؤلف،

وكانت له نقولات من كتب العلم، جمعها ابنه

«صالح»، وأصدرها في كتاب بعنوان: تحفة الأحباب من الوصايا والحكم والآداب(٢).

الأربعاء ٤٢ شعبان.

173100.079,

سليمان بن شلاش الشلاش (V371 - V131a = A7P1 - VPP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان شوقي المانسترلي (۲۰۰۰ - ۱٤۲۹هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸). (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن صالح البسَّام (١٣١٨ - ١٤٠٥هـ = ١٩٠٠ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن صالح الخزيم (0771 - V. 31a = V. P1 - VAP1a) قاض، عالم فاضل.

ولد في عنيزة بالسعودية، توفي والده وعمره سنتان، فانتقلت به أمه إلى البكيرية. وهناك درس على قاضيها الشيخ عبدالله بن سليمان بن بليهد، وعلى عبدالله بن محمد بن سليم في بريدة، ثم سكن الرسّ، وتولَّى إمامة وخطابة جامعها. وفي الرياض درس على محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى السعودية. عيِّن قاضيًا بمحكمة نجران، ثم في عروى، ثم في سدير. ثم تقاعد والتزم بلدته البكيرية، ودرَّس العلوم الشرعية في المسجد والمكتبة العامة والمكتبة الخيرية. وكان زاهدًا، ورعًا، مداومًا على قيام آخر الليل. توفي يوم (١) موسوعة أعلام الفكر الإسلامي ص ٤٦٢، وله شيء من

سليمان بن صالح العليان (١٣٣٧ - ١٤٢٣هـ = ١٩١٨ - ٢٠٠٢م) رجل أعمال، تاجر ثري.



من مدينة عنيزة بالسعودية. عميد أسرة العليان. تعلم في المدرسة الأمريكية بالبحرين، التحق بالعمل في شركة أرامكو، وأصبح فيها نائبًا أعلى للعلاقات الحكومية. أسَّس شركة المقاولات العامة، وتولى تأسيس محموعة من الشركات بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال السعوديين في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات المصرفية، وعدَّ (٢) والمعلومات السابقة من مقدمة الكتاب المذكور، والترجمة بقلم المترجم له نفسه.

الْتَرْجُمَةُ فِي: مع رجالُ الفكر في القاهرة ٣٦١/١.

أول من أدخل مفهوم الشركات القابضة إلى السعودية. وكان رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. بدأ حياته بـ(١١٠) دولارات في الشهر، وبني ثروة فاقت (٧) مليارات دولار. وضمَّت (مؤسَّسة مجموعة العليان) حوالي (٣٠) شركة، إضافة إلى تملك (۲۰٪) من أسهم البنك السعودي البريطاني وحصَّته في بنك تشيس مانهاتن. وصنِّف بين أغنى أغنياء العالم، حيث قدرت ثروته عام ۲۰۰۲م ب(۷,۷) ملیار دولار، وجاء في الترتيب الر٣٤) من ضمن أغنى الأغنياء. وكانت معظم أسهمه في الشركات الأوروبية والأمريكية. حصَّل جوائز وأوسمة عالمية، وعُرف بتقليم الدعم للعديد من الجمعيات الخيرية في السعودية والاحتياجات الإنسانية والطبية والتعليمية لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية. مات يوم الجمعة ٢٤ ربيع الآخر في نيويورك ودفن بالرياض(١).

شركة العليان

سليمان صالح الفهد (۱۳۵۷ – ۱۹۳۸ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۱۳م) کاتب صحفي ریادي.



ولد بمنطقة المرقاب في محافظة العاصمة الكويت. نال شهادة دار المعلمين من (۱) الشرق الأوسط ع ۸٦۲۱ (۱۲/٤/۲۰)، والعدد التالي.

دمشق، وإجازة من قسم الفلسفة وعلم النفس بجامعة عين شمس في القاهرة، ثم درَّس، وعمل صحفياً بمجلة «العربي»، ومراقباً للشؤون الصحفية، ومستشاراً للوكيل المساعد للإعلام الخارجي. وقد أحبَّ الكتابة، ونشرت له أول مقالة في مجلة (صوت الكويت) عام ١٣٧٨ه (١٩٥٨م)، وكتب زاوية (سوالف) بجريدة (السياسة)، وكتب في جرائد أخرى، منها زاويته (خذ وخل) في جريدة (الحريدة)، وبعد غزو العراق الكويت أصدر مع مجموعة من الكتّاب والمتطوعين نشرة (٢٦ فبراير) بعد التحرير مباشرة، وقبلها (الصرخة) أثناء الغزو، كما أسهم في تأسيس الجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب. وتوفي يوم الأحد الأول من شهر شعبان، ۹ حزيران (يونيو).

وله مجموعة من الكتب صدرت بعد الغزو العراقي، منها كتاب: شاهد على زمان الاحتلال العراقي في الكويت (٢ج)، الأرض والعبد<sup>(٢)</sup>.

فيها برنامج (فنون من الصحراء) فكان من أوائل من قدَّم برامج شعراء البادية في الإذاعة، ثم الرائي عام ١٣٨٤هـ، وهو أحد مؤسِّسي ديوانية شعراء النبط، وعازف ربابة. توفي يوم الأربعاء ١٨ ربيع الآخر، ١٩ تموز (يوليو).

وله ثلاثة دواوين مطبوعة: مجالس العرب، ذكريات الصبا، رسم الكلام<sup>(٣)</sup>.

سليمان الصيد = سليمان بن بلقاسم الصيد

سليمان بن طوبال (لخضر) (١٣٤٢ - ١٣٤١ه = ١٩٢٣ - ٢٠١٠م) مناضل قيادي، عُرف أثناء الثورة الجزائرية برلخضر) ثم برسي عبدالله).



من مواليد ميلة بالجزائر. انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري مبكرًا، وعند إعلان ميلاد المنظمة السرية عام ١٣٦٧ه والله ١٩٤٧م) كان أحد أعضائها النشطين في منطقة قسنطينة، ولما كُشفت كان مطلوبًا بإلحاح من قبل العدو الفرنسي المحتل. ثم كان مع المجموعة الر٢٢) التي أخذت على عاتقها قرار تفجير الثورة وإعلان العصيان العام، وكان هو مسؤولًا عن منطقة العصيان العام، وكان هو مسؤولًا عن منطقة المحموعة الربيرًا للعدو، ثم تولى هجوماته ارتباكًا ورعبًا كبيرًا للعدو، ثم تولى قيادة الولاية الثانية، وأصبح عضوًا في لجنة قيادة الولاية الثانية، وأصبح عضوًا في لجنة التنسيق والتنفيذ، ثم نظم الشؤون الداحلية،

(٣) الموسوعة العالمية للشعر العربي (موقع)، ومثله في: فيس بوك (مكتب ٢٠) استفيد منه في صفر ١٤٣٢ه مع اضافات. سليمان بن صالح الهويدي (١٣٤٦ - ١٤٢١ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٠م) شاعر وباحث شعبي.



من مواليد مدينة الكويت، من العضدان. أكمل دراسته عند الشيخ يوسف حمادة، وكان من هواة رحلات البرّ، ويهوى الصيد والقنص وتربية الصقور، التحق بوزارة الإعلام عام ١٣٨٣ه، وعمل مخرجًا بالإذاعة، وقدَّم

(٢) موقع تاريخ الكويت ١٠ يونيو ٢٠١٣.

يعنى تنظيم فيدراليات جبهة التحرير الوطني بكل من فرنسا وتونس والمغرب، واحتفظ بهذه المسؤولية في التشكيلة الأولى للحكومة المؤقتة، ثم كان وزيرًا بلا حقيبة في وزارة يوسف بن حدة، وعضوًا في الوفد الجزائري. وقد شارك في تأسيس المخابرات الجزائرية مع مؤسِّسها الأصلي عبدالحفيظ بوصوف. وبعد الاستقلال عُيِّن مديرًا عامًا للشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب، ورئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والفولاذ، وقد انعزل انعزالًا تامًا عن الحياة السياسية، وظل بعيدًا عن التغيرات والتأثرات، وتوفي يوم السبت ۱۱ رمضان، ۲۱ آب (أغسطس). وكان علية أسرار الثورة، وكتب مذكراته وامتدت سنوات، ولم تر النور، لحرصه الشديد على عدم كشف الحجاب عنها إلا بعد وفاته<sup>(۱)</sup>.

# سليمان بن عامر العامر (١٣٥١ - ١٤٢١ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٠م؟) واعظ محتسب.

من الروضة بحائل في السعودية. حاصل على الماجستير في الحسبة من المعهد العالي للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام. مدير مركز التوعية الإسلامية في موسم الحج بمكة والمدينة، رئيس جماعة تحفيظ القرآن الكريم [ببلدته]، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل، عضو عدة جمعيات ولجان، شارك في ندوات مع إلقاء محاضرات دينية، وإمامة وخطابة.

صدر فيه كتاب: الفيض العاطر عن حياة الشيخ الداعية سليمان بن عامر بن محمد العامر/طارق بن عبده المزيني. - حائل: المؤلف، ١٢٨ه، ١٨٢ه.

رسالته في الماجستير: الحسبة في الإسلام (١).

(۱) الجمتمع ع ۱۹۱۸ (۲۰۱۰/۹/۶)، منتدی مسیف (اثر وفاته).

(٢) موسوعة أسبار للعلماء ٣٥١/١، والكتاب الذي ألف
 نيه. وتاريخ ولادته في المصدر الأول (١٣٥٧ه).

سليمان بن عبدالرحمن الحمدان (١٣٢٢ - ١٣٩٧ه = ١٩٠٤ - ١٩٧٧م) قاض وعالم واعظ.

ولد في مدينة الجمعة بالسعودية، حفظ القرآن عن ظهر قلب، وقرأ على علماء المحمعة وما حولها، ومن أبرز مشايخه عبدالله بن عبدالعزيز العنقري. ثم رحل إلى الرياض للتزود، فلازم علماءها، ومن أبرز مشايخه فيها سليمان بن سحمان، وسعد بن عتيق، ثم رحل إلى الحجاز فقرأ على علمائه والوافدين إليه من الهند والشام ومصر واستمر سنين، وأجيز في الرياض ومكة بسند متصل. ثم جلس للطلبة في المسجد الحرام، والتفَّ إليه طلبة كثيرون، وكان يرشد أدبار الصلوات وبين العشاءين خصوصًا في المواسم. وتولى قضاء مكة في المحكمة المستعجلة، ثم نقل إلى قضاء المدينة واستمرَّ زمنًا، ثم نقل إلى قضاء الطائف، ومنها إلى الجمعة، وكان مسدَّدًا في أقضيته. ثم جاور بمكة، وتفرغ للإفتاء والتدريس والإرشاد بالمسجد الحرام. وكان ينكر دوران الأرض، ويرى أنها ثابتة لا تدور على محورها، وقد رد على الشيخ محمود الصواف وغيره. وأنكر كذلك وصول رجال الفضاء إلى القمر! وكانت محالسه محالس علم، لا يفتر لسانه من ذكر الله، كثير الخوف والمراقبة، سخيًا بماله، يواسى الفقراء، ويتفقد أحوال الأيتام والأرامل. وكانت لديه مكتبة ضخمة، ما بين مخطوطات نفيسة أثرية ومطبوعات. توفي بمكة المكرمة يوم الخميس ١٢ شعبان.

ومن تآليفه: البراهين والأدلة الكافية في القناعة برفع المسيح وأن نزوله من أشراط الساعة، الدر النضيد على أبواب التوحيد، الدرة الثمينة في الفرائض على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع، الرسالة البيروتية، منسك في الحج (وهو من أحسن مؤلفاته)، نقض المباني من فتوى اليماني

وتحقيق المرام فيما تعلق بالمقام (رد على: مقام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: هل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة/ لعبدالرحمن بن يحيى اليماني)، ملاحظاتي في حال مطالعاتي. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)".



سليمان عبدالرحيم العشّي (١٤٠٤ - ١٤٠٨ه = ١٩٨٤ - ٢٠٠٧م) صحفى اقتصادي إسلامي.



ولادته في مدينة خميس مشيط بالسعودية من أصل فلسطيني. عاد واستقرَّ في الوطن، وتخرَّج في قسم الاقتصاد والسياسة بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة بتفوق، وكان ذا دين وخلق، بدأ بحفظ كتاب الله تعالى في المسجد العمري، وأصبح شيخًا ومحفِّظًا، وأميرًا للجنة الإعلامية بالمسجد، والتحق بالحركة الإسلامية (حماس)، أعدً النشرة الاقتصادية في إذاعة صوت الأقصى الحلية، وعمل مسؤولًا عن شؤون العاملين،

 <sup>(</sup>٣) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجعد وحوادث السنين ١١٤٩/١، موسوعة أسبار ٣٥٣/١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ٤٣.

ومحررًا للصفحة الاقتصادية في صحيفة «فلسطين» اليومية، ومديرًا للشؤون الإدارية. ذهب في مهمة رسمية فاختطف وعُذِّب تعذيبًا رهيبًا ثم أعدم من قبل عناصر من حرس الرئاسة الفلسطيني (محمود عباس) في ٢٧ ربيع الآخر، ١٤ نيسان (أبريل)(١١.

سليمان عبدالشافي العزب (١٣٣٢ - ١٣٩٨ه = ١٩١٣ - ١٩٧٧م) مدرّس شاعر.

ولد في قرية كوم النور بمركز ميت غمر في مصر، وتخرَّج في مدرسة المعلمين، وتُقَف نفسه بالاطلاع على أمهات الكتب ودواوين الشعر، ودرَّس حتى سنِّ التقاعد، وكان عضوًا في الجمعية الشرعية بمدينة ميت غمر، وأذيعت بعض أزحاله وأشعاره من الإذاعات المصرية.

له عشرون ديوانًا كلها مخطوطة، وهذه عناوينها كما كتبها بخطه: باقة الشباب، ثورة وحب، دقات قلب، تعليقات، العبير الفواح، باقة من شعري، الهديل الجميل، الأغاريد الصامتة، الأدب الخاص، ترانيم البلبل... وسائرها في (تكملة معجم المؤلفين)، مع غيرها من الكتب(٢).

سليمان بن عبدالعزيز المهيزع (١٣٥٨ - ١٩٣٧ه = ١٩٣٩ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن عبدالكريم السناني (١٣٢٠ - ١٩٨٩ م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن عبدالله الروّاف (١٣٢٧ - ١٤١٥ه = ١٩٠٩ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان عبدالله أبو عزب (۱۰۰۰ - ۱۶۳۰ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان عبدالمبدي سليمان (۱۳۲۷ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۳م) عالم أزهري شاعر.

ولد في قرية مزاتة غربي مدينة جرجا بمصر، حصل على إجازة من كلية أصول الدين بالأزهر، ودرَّس بمعهد جرجا الأزهري، ثم كان شيخًا لمعهد الداخلة، ومفتشًا بمنطقة سوهاج الأزهرية، وموجهًا عامًا للعلوم الشرعية، وكان عضو علماء الأزهر، وعضوًا بحمعية الشبان المسلمين، وخطب في عدد من مساجد المدن، وكان له دور اجتماعي بارز في إنشاء المعاهد وإجراء المصالحات. من أنا، وطنيات (٣).

سليمان عبدالمجيد أبو غوش (١٣٢٧ - ١٣٩٧هـ؟ = ١٩٠٩ - ١٩٧٧م) تربوي دبلوماسي.



(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولادته في قرية (أبو غوش) غرب القدس. تخرَّج في معهد المعلمين، وقدم إلى الكويت عام ١٣٥٧ه (١٩٣٨م)، ضمن بعثة من المدرسين الفلسطينيين، فدرَّس في المدرسة المباركية، وعمل مديرًا للمدرسة الشرقية والمدرسة القبلية. ثم تولَّى إدارة مدرسة الكويت العربية في باكستان، وبقى هناك مدة طويلة، وعاد ليؤسِّس ويشرف على إدارة المدارس التي أنشأتها الكويت في الإمارات. وقد حصل على الدكتوراه في علم النفس وعلم الاجتماع من جامعة هندية، وماجستير في الفلسفة. وبعد استقلال الكويت عام ١٣٨١ه تحولت خدمته إلى وزارة الخارجية، فافتتح سفارة في الأردن، وتنقل سفيرًا بينها وبين الهند وباكستان وزائير، وكانت له جهود في تطوير العلاقات الكويتية الدولية. توفي في بریطانیا یوم ۱۷ شوال، ۳۰ سبتمبر.

من كتبه المطبوعة: عشرة آلاف كلمة إنجليزية من أصل عربي(١٠).

سليمان بن عبيد آل سلمي (١٣٢٧ - ١٤١٦ه = ١٩٠٩ - ١٩٩٥م) عالم حنبلي.



من البكيرية بالسعودية، ثم البدائع. قرأ على عبدالله بن محمد آل سليم وأخيه عمر، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ (المفتي) بالرياض. تولى عدة مناصب قضائية، ثم عين رئيسًا عامًا لشؤون الحرمين الشريفين، ثم مستشارًا في الشؤون الحرمين الشريفين، ثم مستشارًا في (٤) موتم تاريخ الكويت (١٤٣٢هـ)

<sup>(</sup>١) شبكة فلسطين للحوار (استفيد منها في جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الديوان الملكي، وكان من أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية منذ تأسيسها. توفي في ٢ جمادى الأولى بالطائف، وضمَّت مكتبته إلى مكتبة الحرم المكي الشريف.

له: «تاریخ» مخطوط، تحفة النصیح بشرح غرامي صحیح، تقویم شهري من ۱۳٤۱ - ۱۶۰۰ هنرا.

سليمان عرَّار = سليمان عطا الله عرَّار

سليمان العشي = سليمان عبدالرحيم العشي

سلیمان عطا الله عرّار (۱۳۵۳ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۳۴ - ۱۹۹۸م) قیادی حزبی وزیر



ولد في معان بالأردن، درس الحقوق بالإسكندرية، ونال دبلومًا في القانون المدني من جامعة الرباط، تسلم حقائب وزارية عدة، وخاض معارك انتخابية ونافس الإخوان المسلمين وناوأهم، وفاز برئاسة محلس الأمة مرة، ولكن لمدة عام واحد، كما عمل في الصحافة، وشارك آخرين في تأسيس صحيفة (الرأي)، وصار رئيسًا لتحريرها عام ١٣٩٣ه (١٧٧٣م)، ثم كان نقيبًا للصحفيين، وتسلم وزارة الداخلية مرتين، وبعد صدور قانون الأحزاب أسس حزب (المستقبل)، وتولى رئاسة تحرير ألمستقبل)، وتولى رئاسة تحرير ألمستقبل) لسان حال الحزب، كما

(۱) معجم مصنفات الحنابلة، ۳۲۸/۷، موسوعة أسبار ۳۲۲/۱، نثر القلم ص۱۳۱، البكيرية/ صالح الخضيري، ص.۱۸، المبتدأ والخبر ۱۸٤/۱.

أسس المؤتمر العام للأحزاب العربية، وكان أمينه العام. وتوفي في ٢٨ رجب، ١٧ تشرين الثاني (نوفمبر).



سليمان عرار .. مؤسس (المؤتمر العام للأحزاب العربية) وأمينه العام

صدر فيه كتاب: سليمان عرار في ذاكرة الوطن/ سعد أبو دية.

له كتاب عنوانه: العودة إلى الأرض<sup>(٢)</sup>.

سليمان علي إبراهيم (۱۰۰۰ - ۱۶۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن علي عزوز (١٣٥١ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان علي نشنوش (١٣٦١ - ١٤١١ه = ١٩٤٢ - ١٩٩١م) لاعب طويل قياسيًا.



(٢) منتديات أنباء الأردن (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ)، الموسوعة الحرة ١١/٣/٢٨.

إلى (٥٥ ٢ سم)، وسجّل حينها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وكان يقود سيارته وهو جالس على المقعد الخلفي. شارك في التمثيل في فيلم إيطالي، ورفض أن يمثّل في أمريكا. تزوج ولم ينجب، ومات في ١١ شعبان، ٢٥ فبراير (٣).

ولادته في مدينة طرابلس الغرب، عمل لاعبًا

في كرة السلة، وكان أطول لاعب كرة سلة

في العالم، ومن أشهر (١٢) حالة طبية

مسجلة في تاريخ الطب، فقد وصل طوله

سليمان عناني (۱۳۲۲ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۱۳م) أديب تربوي.



ولد في مدينة القليعة غرب العاصمة الجزائرية، تعلم في المدرسة الثعالبية، درَّس أثناء الاحتلال الفرنسي، ولقَّن طلبته قواعد اللغة العربية للحفاظ عليها وعلى الدين الإسلامي، وكان يعطي دروسًا في المساجد أيضًا، وبعد الاستقلال عُيِّن مفتشًا للتربية الوطنية، وكرَّس فكره للأدب والثقافة والتاريخ بعيدًا عن السياسة. توفي يوم الجمعة ٢٣ جمادي الآخرة، ٣ أيار (مايو).

كتبه: الأدب الكلاسيكي، نفحات من المدرسة الثعالبية (مذكراته)، وتآليف حول: سيدي علي مبارك، وابن علال، وأبي الطيب المتنم.

ومن ترجماته من الفرنسية: تاريخ المقاومة في

(٣) منتديات ليبيا للجميع (استفيد منها في ربيع الآخر، ١٤٣٢هـ).

مدينة مليانة/ أحمد بليدية(١).

سليمان عواد = سليمان بن إسماعيل عواد

سليمان العيسى = سليمان أحمد العيسى

سليمان العيسى = سليمان بن محمد العيسى

سليمان عيسى مصطفى (١٣٢٣ - ١٤١٣هـ = ١٩٠٥ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان أبو غوش = سليمان عبدالمجيد أبو غوش

سليمان فرنجية = سليمان قبلان فرنجية

سليمان بن فليِّح العنزي (١٣٧١ - ١٤٣٤ه = ١٩٥١ - ٢٠١٣م) شاعر.



ولد في بادية الكويت، أو في منطقة الحماد شمال السعودية. نشأ يتيمًا، وعانى شظفًا وبؤسًا في طفولته، وقد رعى الإبل والغنم، ونال نصيبًا من التعليم في سنوات متقطعة، ودخل في سلك الجندية، وعمل موظفًا، وكتب في صحف محلية كويتية وسعودية، وفي حريدة (الوطن) الكويتية باستمرار، وشارك في مهرجانات وندوات أدبية وشعرية،

(۱) شبكة محيط ٤ مايو ٢٠١٣م. وصورته من موقع (حريدتي).

وترجمت قصائد له إلى لغات أجنبية. وانتمى إلى البلدين المذكورين. توفي يوم الأربعاء مساء ١٤ شوال، ٢١ آب (أغسطس) بعمًان.



سليمان بن فليح (خطه وتوقيعه)

دواوينه: أحزان البدو الرحل، البرق فوق البردويل، ذئاب الليالي، الغناء في صحراء الألم، الرعاة على مشارف الفجر، رسوم متحركة.

وما لم يطبع له منها: هبوب الجهات. وله أيضًا مما لم يطبع: الدراسات النقدية والانتروبولوجيا، الأعراف والتقاليد: البدو، دراسة عن الصعاليك العرب، السيرة الذاتية لطائر الشمال(۲).



سليمان قبلان فرنجية (١٣٢٨ - ١٤١٢ه = ١٩١٠ - ١٩٩٢م) رئيس لبنان.



ولد في زغرتا، انتخب نائبًا عن قضاء زغرتا (١٩٦٠م، ١٩٦٤م، ١٩٦٨م)، عيِّن وزيرًا للبريد والبرق والهاتف (٦٠ – ١٩٦١م)، ووزيرًا على رأس الوزراء في السنة نفسها، ووزيرًا للداخلية (١٩٦٨م)، ووزيرًا

(۲) معجم البابطين ۲/۰۲۲ الموسوعة الحرة ۲۸ يوليو ۲۰۱۳م، الجزيرة ۱۲۹۳۸ (۱۰/۱۰/۱۲هـ).

للاقتصاد (٦٩ – ١٩٧٠م). انتُخب رئيسًا للجمهورية في أيلول ١٩٧٠م واستمرَّ في منصبه حتى آخر ولايته (أيلول ١٩٧٦م) على الرغم من اندلاع الأحداث في لبنان. وكان عضو الجبهة اللبنانية، فعضو جبهة الخلاص الوطنيِّ. شارك في مؤتمري جنيف ولوزان عام ١٩٨٤م لحلِّ المسألة اللبنانيَّة. مات في ٢٢ من شهر تموز (يوليو).

صدر فيه كتاب: سليمان فرنحية: شهادات وذكريات/ جورج فرشخ <sup>(۱)</sup>.

سليمان كتاني (۱۳۳۰ - ۱۶۲۵ = ۱۹۱۲ - ۲۰۰۶م) أديب، كاتب شيعيات.



ولد في أمريكا، عاد إلى بلدته بسكنتا وهو صغير، ودرس في مدارسها، ثم في عينطورة، ثم في الحكمة. وهو من أسرة مسيحية، لكن عُرف بأديب آل البيت، لكثرة ما كتب فعه.

من كتبه: الإمام الباقر نجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الحسين في حلة البرفير: دراسة أدبية تظهيرية في سيرة الإمام الحسين (نشر في قم)، الإمام زين العابدين عنقود مرصع، الإمام على نبراس ومتراس، الإمام الحسين الكوثر المهدور، الزهراء وتر في غمد، محمد شاطئ وسحاب، الإمام الكاظم الصادق ضمير المعادلات، الإمام الكاظم شعاع مقهور الضوء، يسوع أبد الإنسان، أمل ويأس، لبنان على نزيف خواصره،

(٣) دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٥٣٢، معجم أعلام المورد ص٢٣١.

ناقع السمّ شاربه (مسرحية). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين). وله مسلسلات بعضها مطبوع وبعضها مخطوط<sup>(۱)</sup>.

(تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن محمد الحميضي (. 441 - 4731a = 1191 - 7. 79)

من آثاره الكتبية: رسالتان هامتان (مع القضاة؛ مع المحققين والمرشدين)، درر الخطب المنبرية، كشف الستار عما في المسكرات والمخدِّرات من الأضرار، الطرق الشرعية لحلِّ المشاكل الزوجية (مع محمد تقى الدين الهلالي)، القضاء في الإسلام: أحكامه - آدابه، الرسائل الثلاث (دعوة الشباب إلى الزواج المبكر، أحكام الطلاق، فريضة الزكاة)، لا جاهلية في الإسلام (وهو في تحريم عضل النساء)، الموعظة الحسنة (مختصر بمجة قلوب الأبرار للسعدي)<sup>(٢)</sup>.

سليمان محمد الجبر ( . . . - 0131 = . . . - 0 . . . )

فقيه حنبلي قاض.

ولد في عنيزة بالسعودية. تخرج في مدرسة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الدامغ الأهلية بعنيزة، ثم درس على علماء عصره، منهم عبدالله بن مانع وعلى الهندي. عمل واعظًا ومرشدًا وإمامًا في التريماء قرب مكة المكرمة، ثم مدرسًا فمديرًا بمدرسة السيل الكبير، وترقى في مناصب القضاء إلى أن رقى إلى درجة وكيل محكمة (أ) عام ١٣٩٣ه بمكة المكرمة. وتخرج على يديه ثلة من العلماء

لحرالتهاكل الزوجتة

سليمان محمد خاطر (. ATT - T. 31 a = . TP1 - TAP19) محاهد شجاع بطل.



من بلدة أكياد مركز فاقوس في محافظة الشرقية، من أسرة ريفية متدينة، جُنِّد في ١٩٨٢/١٠/٤م، وانضم إلى قوات الأمن المركزي بسيناء في ١٩٨٣/٦/١م. التحق بكلية الحقوق في جامعة الزقازيق، كان وديعًا هادئًا، متدينًا، معتزًا بكرامته، يؤدي فرائض الصلاة في الجامع، يصوم الاثنين والخميس أسبوعيًا، يصلى إمامًا بالناس في الجامع، لا يعرف العلاقات المنحرفة، ودُعى إلى الجيش فكان رقيبًا. ونشرت الصحف بعض الصور له وقد كتب على بعض البراميل في وحدته شعارات مثل: الله أكبر ولله الحمد، الله غايتنا، والرسول زعيمنا، والإسلام ديننا. وغيرها من الشعارات الإسلامية. ردَّ على الغارة الإسرائيلية على تونس بإفراغ ٢٥١ طلقة من مدفعه الرشاش على مجموعة من الصهاينة العراة، السكاري، الذين تسلقوا إلى

موقعه العسكري في نويبع بصحراء سيناء، وبصقوا على العلم المصري، واستهزؤوا بالجندي وسلاحه.. وحكمت عليه المحكمة بتاريخ ٢/٢٨/١٩٨٩م بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة!!! عندها صرخ في وجوه القضاة قائلًا: لقد خدعتموني، طلبتم مني ألا أبوح بالأسرار من أجل مصر، وأنكم ستحكمون ببراءتي.. لكم الله!! وقال في محاكمته أيضًا: إنني أؤمن بالله عز وجل، ولا أخشى الإعدام، وكل ما أخشاه أن يكون الحكم على سببًا في تردد أو تخاذل الجنود، لأنهم يخشون حسابًا جائرًا على أداء الواجب. ونشرت الصحف أن أحد المصورين الصحفيين الإسرائيليين ضربه على رأسه بالكاميرا داخل السجن، ففقد وعيه، وأصيب بغيبوبة، ونقل إلى المستشفى العسكري.. ثم شفى وتمتع بصحة جيدة. وظهر الثلاثاء ١٩٨٦/١/٧م أذيع بيان من مستشفى السجن العسكري أنه وجد معلقًا بمشمع الفرش الخاص به، بالقضبان الحديدية، بشباك غرفته بالمستشفى، بينما كان يعالج من مرض البلهارسيا. وأعلن محاميه أنه يستحيل أن ينتحر بينما ١١ شخصًا يتولون حراسته، وأنه لم يكن يشكو من مرض البلهارسيا..

ومما ألف في بطولته وقضيته:

من رأس برقة إلى السجن الحربي: قصة سليمان خاطر/ هايي عياد.

من قتل سليمان خاطر؟ محمد مورو، أيمن

سليمان خاطر: السلام - الموساد - الموت/ عادل حمودة، خالد يوسف.

سليمان خاطر بطل سيناء: الجندي المسلم الذي دافع عن كرامة مصر وجيشها/ محمد مورو (وهو كتاب ذو أهمية)<sup>(٣)</sup>.

(١) من موقع الانتقاد، ومجلة الجيش (لبنان) ع ٢٢٦ (أبريل

<sup>(</sup>٣) الحركات الإسلامية في مصر من ١٩٢٨م إلى ١٩٩٣م: رؤية من قرب/ محمد مورو، ص١٨١، نقلًا من كتاب: ثورة الابن/ مصطفى بكري: كتاب الحرية، وتحقيقات النيابة

<sup>(</sup>٢) موسوعة أسبار ٢/٨٦٨، المدينة ع ١٤٣٩٢ (11/٧/٢٢٤١ه).

# سلیمان بن محمد داود

من قرية شُهْر بغانا، تعلم على أبيه وشيوخ بلده، وعمل معلمًا، وأسَّس مدرسة الأيتام، التي تحوَّلت إلى مدرسة جوغو الإسلامية، وتخرَّج على يديه كثير من علماء الدولة، وعاش في بنين والنيجر وليبيا، وحجَّ أكثر من ثلاثين حجَّة.

في مدح النبي الأمين، درَّة الواعظين (١).

# (7771 - 1.312 = 1191 - 1191 أزهري إداري شاعر.

ولادته في قرية بني هلال في دمنهور بمصر، وبھا توفي.

له مقالات وخطب ودروس مسجلة وقصائد، وعدد كبير منها ما زال مخطوطًا، إضافة إلى ديوان له مخطوط سماه «هموم مسلم»، وله مما لم ينشر أيضًا: جولات سائح في ديار الإسلام، خطب الجمعة والعيدين (٢).

# (7371 - 17316 = 3781 - ... 74) عالم حاجّ.

له ديوانان مخطوطان بالعربية، هما: عقد ثمين

# سليمان محمد دغيش

تخرَّج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ودرَّس في معاهد، ثم انتقل إلى لبنان مدرِّسًا بالبعثة الأزهرية، وترأس القسم الشرعي بكلية التربية الإسلامية في طرابلس، وعاد ليكون مفتشًا بالمعاهد الأزهرية، وأعير إلى جامعة الملك عبدالعزيز بالحجاز، وعاد ليتولى الإدارة العامة للتعليم الأزهري بالقاهرة، وكان عضوًا في جبهة علماء الأزهر، وفي المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وندوة شعراء العروبة، وحصل على جائزة الشعر. أقام بدمنهور

سليمان بن محمد السالمي (١٣٤٩ - ١٣٢٢هـ = ١٩٣٠ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان بن محمد بن سليمان (۱۳۱۹ - ۲۰۱۱ه؟ = ۱۰۹۱ - ۲۸۹۱م) مناضل طبيب.



من زغوان بتونس. أُجيز في الطب من باريس، وأيد تأسيس الحزب الحرّ الدستوري

الجديد منذ ظهوره سنة ۳۵۳۱ه (۱۹۳۷م)، وترأس لجنة الدفاع عن الحريات بتونس. مارس مهنته الطبية، واعتقل، ورأس اللجنة التونسية للحرية والسلم التي تأسست سنة ٢٦٩ه (٩٤٩م)، ونسَّق مع الشيوعيين، وفتح لهم أعمدة الصحيفة التي أصدرها بعد الاستقلال، والتي حملت عنوان (منبر التقديم) - لعلها بالفرنسية

-، ثم أسَّس اللجنة التونسية لمساندة كفاح الشعب الفيتنامي<sup>(٣)</sup>.

ولد في قرية القرين بمحافظة الشرقية في مصر، حصل على الشهادة الابتدائية، ثم عمل مع والده في الزراعة، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، فتفتحت لديه رغبة تحصيل الثقافة الإسلامية، ثم عمل في ورش صيانة الدبابات في القوات البريطانية بمنطقة التل الكبير، وبعد إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية ترك العمل وقاد إضرابًا ودمَّر عددًا من الدبابات، بوضع السكر في خزانات الوقود، وتمكن من الهرب، ثم عمل في السكك الحديدية، وقد قاده نشاطه الإسلامي والدعوي إلى المعتقلات غير مرة، في زمن عبدالناصر والسادات، وذلك لبناء مقرِّ لجماعة الإخوان المسلمين في أرضه، وجمع أموال لمساعدة أسر المسجونين منهم.

له دروس ومحاضرات وخطب مؤثرة، مسجلة

# (دسع الطبر)

هلمضافت الدنباعلى مسيئانسرن ناسبنه بالطراسيرمائنث .. انسوار ذكر الويم فيه توهمت هلاعبت الأفلات قلبا نتزا عصفررة دنبك على بحوث خمبربيم صثميه درا برفت فظرش إلى وجهزين ومهيا بشروبهم والأكرمذهرود مهرامت فغغذت بغنا بيؤوا بهنت رأسؤ وطفن عليل ومدندا فارتبيث فالت بوما نطفت ولكه ربها حركا نؤمه فنرنطوه فسيرت دعن أفا - يمّل الجرى مكت المعلي إخالت قلويه بزالايوم نعاسمت فدكنت فاعسيد أودذ بصاحبي والمامنفار وودر فلهم أوفيت وخردت يويا لى أعود بقونهم فيعت سرا رزافناما فسرى ربعت أصلما سعت واعن نخريب عشى والغمدية لهايمة أدفقدت إخادضا ربالدتهم ملئت موا بهلاس طعاماه أثو

سليمان محمد سليمان (خطه)

على أشرطة كاسيت ومتداولة، وله قصائد في حجم ديوان لدى أبنائه<sup>(٤)</sup>.

سليمان بن محمد الشبانة (7771 - 11310 = 4391 - 19919) إعلامي إسلامي ريادي.

من مدينة المجمعة بالسعودية. حصل على

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

سليمان محمد سليمان (7371 - 01312 = 7781 - 38814) داعية محاضر.

(٣) مشاهير التونسيين ص٢٣٦، الموسوعة التونسية ١/٥٨، الموسوعة الحرة ٢٠٠٩/١٢/٩.

العسكرية، وجريدة الأهالي ١٩٨٥/١٠/١٦م، والشعب ٧//١٢/١٥٨ المحتمع ع ٥٠٠ (١٤/٥/٢١٥)

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية، وما كتبه كامل رحومة في موقع أخبار دمنهور ٢٠١١/١٢/٩م.

الماجستير في الصحافة من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام في الرياض. كان مثقفًا، صاحب العلماء، ولعله من طبقتهم. وكان مذيعًا مجبوبًا بهيئته الإسلامية وبراجحه المتميزة، استضاف علماء عديدين في برامج تهيَّز بصوت جهوري وأداء حسن مع لغة سليمة، وتواضع، ولا أذكر غيره من مقدمي البرامج الإسلامية منذ عام ١٠٠٠ ه حتى سنوات عديدة، وترك عمله عندما كان علي الشاعر وزيرًا للإعلام، ومات كهلًا في مدينته. رحمه الله.

طُبعت رسالته الماجستير بعنوان: الرسوم الساخرة في الصحافة: الكاريكاتور: دراسة تحليلية تقويمية(١).

# سليمان محمد الطماوي ۱۳٤٠ - بعد ١٤١٥هـ = ١٩٢١ - بعد ١٩٩٥م)

من رواد القانون الإداري.

ولد في محافظة بني سويف بمصر. حصل على الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة باريس. أستاذ القانون العام ورئيس القسم وعميد الكلية بجامعة عين شمس. عضو اللجان القومية التي أعدَّت قوانين الإدارة المحلية، الأمين العام للشعبة المصرية وضع مشروع الدستور الأخير (١٣٩١هـ)، عضو مجلس الشورى منذ إنشائه. شارك في عضو مجلس الشورى منذ إنشائه. شارك في جميع المؤتمرات التي عقدها المعهد الدولي حصل على وسام الجمهورية وجوائز. نشر العديد من البحوث المتخصصة في المجلات العلمية في فرنسا ومصر.

له أكثر من (٣٠) مؤلفًا في مجالات القانون الإداري والدستوري والقضاء الإداري وعلم الإدارة العامة، منها: الوجيز في القانون

(١) وفي بطاقة عندي أنه توفي ١٤١٦هـ؟.

الإداري: دراسة مقارنة، عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة: دراسة مقارنة، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، مبادئ علم الإدارة، القضاء الإداري، الديمقراطية والدستور الجديد، الجريمة التأديبية: دراسة مقارنة، نظرية التعسف في استعمال السلطة: الانجراف بالسلطة: دراسة مقارنة، الوجيز في القضاء الإداري، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، مبادئ القانون الإداري(٣).



سليمان بن محمد العيسى (١٣٦٥ - ١٤٣٣ه = ١٩٤٦ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلیمان بن محمد النقیدان (۱۰۰۰ – ۱٤۲۲ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

سليمان المدني (۱۳۵۸ – ۱۶۲۳ هـ = ۱۹۳۹ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلیمان مرقس (۰۰۰ - بعد ۱٤۰۷ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۷م) حقوقی، محام.

(۲) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص١٥٠٠
 موسوعة أعلام مصر ص٢٤٠. ووفاته محصورة بين ١٤١٥ ١٤ هـ كما ذكر لي. والله أعلم.

من مصر. أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، رئيس قسم القانون والشريعة الإسلامية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، محام لدى محكمة النقض.

من مؤلفاته الحقوقية العديدة: شرح القانون المدنى (٢مج: عقد البيع؛ عقد الإيجار)، شرح قانون إيجار الأماكن الخالية والمفروشة، محاضرات في الإثراء على حساب الغير في تقنينات البلاد العربية، موجز المدخل للعلوم القانونية، الوافي في شرح القانون المديي (نقحها وزاد فيها حبيب الخليلي)، أحكام الالتزام، الحقوق العينية التبعية: حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص، بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية، الأدلة الخطية وإجراءاتها، شرح قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنًا بتقنينات سائر البلاد العربية، وغيرها التي ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۳)</sup>.



سلیمان مصطفی زبیس (۱۳۳۲ – ۱۹۱۳ه = ۱۹۱۳ – ۲۰۰۳م) عالم آثار.

 <sup>(</sup>٣) يبدو من اسمه أنه من الأقباط، وقد نحا منحى المسلمين في الكتابة في مقدمة ط٦ من كتابه «الوافي في شرح القانون المدنى».

معجم المؤلفين)(١).

سليمان بن مصطفى اليحفوفي (١٣٥١ - ١٤٠٧ه = ١٩٣٢ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

سلیمان مفلح عربیات (۱۳۵۷– ۱۶۳۶ه = ۱۹۳۸– ۲۰۱۳م) اقتصادی زراعی وزیر.



من مواليد السلط بالأردن، حاز شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية الميسيسيي بأمريكا. عمل أستاذاً بكلية الزراعة في الجامعة الأردنية، وعميداً لها، ووزيراً للزراعة، ونائباً لرئيس الجامعة المذكورة، ورئيساً لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ورئيساً لجامعة مؤتة بالكرك. نقيب المهندسين الزراعيين، رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب. شارك في ندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات، وكتب بحوثاً ودراسات، وحاضر في جمعيات ومؤسسات، عضو لجنة التحكيم بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الزراعة والتنمية الاقتصادية، كما ترأس عدداً من المحالس واللجان المهنية والأكاديمية في محالات التطوير والإصلاح. توفي يوم الأربعاء ١٩ ذي الحجة، ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول).

كتبه المنشورة: الإطار النظري والتطبيقي لبحوث الاقتصاد الزراعي، اقتصاديات

(۱) الموسوعة التونسية ۹۸/۲، الضاد (شباط ۲۰۰۶م) ص ٦١. وصورته من موقع (طلع النخيل).



ولد في مدينة تستور التونسية من أصل أندلسي، واصل دراسته في المعهد الصادقي بتونس، ثم الدراسات العليا في اللغات والحضارة الإسلامية، عين مديرًا للآثار الإسلامية القديمة، ثم مفتشًا، ومديرً للمعهد القومي للآثار والفنون. وكان أول تونسي درَّس الآثار في المعهد العالي بتونس، وأول من قام بإصلاح وترميم الآثار التاريخية بها. من قام بإصلاح وترميم الآثار التاريخية بها. مات في ١٣ ربيع الأول، ١٤ أيار (مايو). أصدر المعهد الوطني للتراث كتابًا تكريميًا له بعنوان: دراسات في الآثار والنقائش والتاريخ تكريمًا لسليمان مصطفى زبيس.

نشر مقالات علمية وصحفية في عدد من الدوريات التونسية والأجنبية، وله أكثر من (١٥٠) كتابًا، منها: جامع الزيتونة، سوسة جوهرة الساحل، تونس الخضراء وآثارها، سيدي أوسعيد، الأمراء الموحدون، الحفصيون، الحضارة بالمغرب من خلال الأثريات، الفن الإسلامي في تونس، الفنون الإسلامية في البلاد التونسية (لعله السابق؟)، مدينة تونس، نستور وجامعها الكبير، الآثار الإسلامية في عهد الحفصيين في تونس، القبة الأغلبية لجامع سوسة، ديوان النقائش العربية بتونس إلى القرن السادس عشر، ديوان النقائش العربية بالمنستير، الآثار بالمغرب العربي الكبير، القباب التونسية، المنستير: معالمها الأثرية، بحوث عن الأندلسيين في تونس. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة

إنتاج القمح في الأردن، الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع الزراعية (خ)، الزراعة في عهد الإمارة (خ)(٢٠).

سليمان مكان سليم = سليم داود حانا

سليمان بن ممدوح آل علي ( ١٩٨٩ - ١٩٨٩ م ) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان الموسى (١٣٣٧ - ١٤٢٩هـ = ١٩١٩ - ٢٠٠٨م) باحث في التاريخ الوطني.



من قرية الرفيد شمال إربد بالأردن. حصل على دبلوم من بريطانيا، وعمل في سلك التعليم، ثم في شركة نفط العراق بالمفرق، وفيها تزوج رفيقة عمره جورجيت نصير. عمل في إذاعة عمّان، ومنها انتقل إلى دائرة المطبوعات والنشر ليحرِّر بحلة (رسالة الأردن)، عاد إلى قريته ليجمع ويوثق تاريخ الأردن المعاصر، وجاب الكثير من مراكز البحوث والتوثيق والمكتبات الشهيرة لأجل ذلك. وانتدب إلى المنظمة العربية للثقافة والعلوم خمسة أعوام، كما عمل مستشارًا في الأمانة العامة لعمّان، وأثناء تلك المدة اضطلع بترتيب الملقات في الديوان الملكي، وبعد عشرة أعوام صدرت محتويات تلك

(٢) ترجمته في موقع جامعة مؤتة (١٤٣٥هـ)، السلط نيوز ٢٢. /١٠/٣م.

الملفّات بتكليف آخرين. توفي يوم ٥ جمادى الآخرة، ٩ حزيران (يونيو).

الى الدخ التربم اليناذ تحدهسم ردان مع خالص لودة والنقدر سيان موت ۱۹۷۷ مرم ۱۹۲۷

#### سليمان الموسى (خطه)

له مؤلفات عديدة، بعضها تُرجم إلى لغات أخرى، منها: آثار الأردن/ لانكستر هارونج (ترجمة)، إمارة شرقى الأردن: نشأتها وتطورها في ربع قرن ۱۹۲۱ - ۱۹۶۱م، أعلام من الأردن: دراسة في التاريخ الحديث: توفيق أبو الهدى، سعيد المفتى، تاريخ الأردن السياسي المعاصر (حزيران ١٩٦٧ - ١٩٩٥م)، تاريخ الأردن في القرن العشرين (مع منيب الماضي)، ثمانون: رحلة الأيام والأعوام، الثورة العربية الكبرى: الحرب في الحجاز ١٩١٦ -١٩١٨م، الحركة العربية: سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة ١٩٠٨ - ١٩٢٤م، الحسين بن على والثورة العربية الكبرى، صفحات مطوية، غربيون في بلاد العرب، أوراق من دفتر الأيام... وكتب أخرى أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين). وأصدر أولاده بعد وفاته أعماله الكاملة بدعم من الدولة(١).

# سلیمان موسی سلیمان (۱۳۲۳ - ۱۹۰۰ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰ م) قائد عمالی ریادي.

ولد في مدينة الخرطوم بحري. حصل على دبلوم المدارس الصناعية من مصر، التحق بمصلحة السكة الحديد بمدينة عطيرة، وانتخب هناك

 (١) جريدة الغد (نشر في ٢٠٠٨/٦/١٦م)، ومن صحيفة أردنية أخرى فاتني توثيقها، أعلام من الأردن.

رئيسًا لهيئة شؤون العمال، تقدَّم بعريضة إلى مدير عام السكة البريطاني للاعتراف بالهيئة لكن اللجنة التمهيدية لها اعتُقلت، وكان هو أول معتقل سياسي يُنقل بطائرة إلى سجن كوبر بالخرطوم، أُنحلي سبيله وبقي مدافعًا عن قضية الطبقة العاملة، ووثق صلات عمال السودان بالعالم الخارجي. لقي تكريمًا من عمال مصر وغيرهم، واحتفت به منظمة الشباب المسلمين في مصر. عين – من بعد – مهندسًا لحركة المرور بشرطة الخرطوم.

سليمان النابلسي (١٣٢٦ - ١٣٩٦ه = ١٩٠٨ - ١٩٧٦م) سياسي اشتراكي، دبلوماسي وزير.



ولد في مدينة السلط بالأردن، أكمل دراسته في نابلس والقدس، وتخصص في العلوم بالجامعة الأمريكية في بيروت، وترأس هناك جمعية العروة الوثقى. نُفي إلى الكرك، وتنقل في الوظائف الحكومية إلى أن تولى منصب سكرتير رئيس الوزراء سنة ١٣٦١ه الاشتراكي)، عيِّن وزيرًا للمالية والاقتصاد، الاشتراكي)، عيِّن وزيرًا للمالية والاقتصاد، ونُفي مدة لاختلافه مع رئيس الوزراء توفيق ونُفي مدة لاختلافه مع رئيس الوزراء توفيق أبي الهدى، عيِّن سفيرًا في بريطانيا، أخفق في الانتخابات النيابية، وعندما فاز حزبه بأغلبية المقاعد عُهد إليه بتشكيل الحكومة،

وانتشر في عهده النشاط الحزبي، واجتاحت البلاد موجة من الفوضى والاضطرابات وأعمال العنف، وقد دامت رئاسته للوزراء من ٢٩ تشرين الأول حتى ١٠ نيسان من عام ١٩٥٧م، عيِّن من بعد وزيرًا للخارجية والمواصلات، فُرضت عليه الإقامة الجبرية أربع سنوات بعد عموم الفوضى وحلِّ الأحزاب، ثم عيِّن عضوًا في مجلس الأعيان، وكان بيته منتدى سياسيًا... مات في عمَّان يوم ٢١ منوال، ١٤ تشرين الأول(٣).

سليمان نصر (١٣١١ - ١٠٤١ه = ١٨٩٣ - ١٩٨٠) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمان نور الدين = سليمان سليمان نور الدين

سلیمان بن یحیی بوجناح (۱۳۲۳ – ۱۶۰۸ = ۱۹۰۵ – ۱۹۸۸م) أدیب صحفی، قد یسمی «فرقد».



من مدينة غرداية بالجزائر. شارك في صحافة ابن باديس وأبي اليقظان الإباضي، وقد يكتب أحيانًا المقال الافتتاحي، وكان واسع الثقافة، محللًا سياسيًا، من مؤسّسي جمعية الوفاق بالجزائر العاصمة، عمل في التوثيق سنوات طويلة.

صدر فيه كتاب: بوجناح سليمان بن يحيى «الفرقد»/ مصطفى بن بكير حواش. له كتاب «الفرقد» وهو مجموعة مقالات(1).

(٣) تراجم أعلام مدينة نابلس ص١٧٢، أولئك الراحلون
 ص١٠٠٠

(٤) معجم أعلام الإباضية ٢١٤/٢.

(٢) رجال وتاريخ ص٤٦.

سلیمان یعقوبوفیتش محمد زانوف (۱۳۴۷ - ۱۴۲۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۵م) مفتی اُوکرانیا.

ولد في تتارستان، عمل في بداية حياته ضابطًا في الجيش السوفيتي في قوات الدفاع الجوي، وتقاعد وهو برتبة عميد، ثم انخرط في التعليم الديني، وتفرغ للدعوة وخدمة المسلمين في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي سنة ٢٠١٤ه اختير مفتيًا للمدينة، وبعدها أوكرانيا. مات في ٢٣ رجب، ٢٧ آب أوكرانيا. مات في ٢٣ رجب، ٢٧ آب (أغسطس)(١).

سليمان يوسف حنو (١٣٣٧ - ١٤٢٧ه = ١٩١٨ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليمى بنت عبدالعزيز مولوي (١٣٤٤ - ١٤٣٠ = ١٩٢٥ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

سليني موسى (۱۳۸۹ - ۱۶۲۳ = ۱۹۶۹ - ۲۰۰۲م) أمير «الجماعة الإسلامية المسلحة» في

منطقة الشرق الجزائري.

وهو من قدماء المجاهدين الحزائريين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية ضدَّ الاتحاد السوفياتي. وكان ملاحقًا من قبل القوات الحكومية منذ عشر سنوات، حتى دوهم في بيته ومعه «بودراع محمد» في بلدية حامه بوزيان، وقتلا في ١٥ رجب، الموافق ٢٢ أيلول (سبتمبر)(٢).

# السماني عبدالله يعقوب (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۳هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) المجتمع ع ۱۹۲۸ (۲/۸/۲۱هـ) ص۱۲. (۲) الحياة ع ۱۶۲۳ (۲۱/۷/۱۲هـ)، الرياض ۱۶۲۳/۷/۱۸هـ

السماني بن عبدالمحمود الحفيان (١٣٦٦ - ١٤١١ه = ١٩٤٦ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو السمح = عبدالمهيمن محمد

سمحة أمين الخولي (١٣٤٥ - ١٤٢٦هـ = ١٩٢٦ - ٢٠٠٦م) موسيقية.

من مصر. نالت شهادة دكتوراه الفلسفة في تاريخ الموسيقى من جامعة أدنبره، ودبلوم الأكاديمية للموسيقى بلندن، عميدة معهد الكونسرفتوار، رئيسة أكاديمية الفنون، رئيسة بحلس إدارة جمعية الشباب الموسيقي المصري، عضو الجلس الأعلى للثقافة، عضو بحلس إدارة دار الأوبرا، أستاذة زائرة بحامعة جنوب فلوريدا. أمضت حياتما في الموسيقى الكلاسيكية. أشرفت على عدد من البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه، ومثلت مصر في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والمسابقات الموسيقية، قدمت والمهرجانات والمسابقات الموسيقية، قدمت الموسيقي) منذ عام ١٣٩٥ه. ماتت في ٢٧ يناير.

ترجمت عددًا من المراجع في التاريخ والتحليل الموسيقي عن الإنجليزية، وكتبت العديد من المؤلفات والأبحاث بالعربية والإنجليزية عن الموسيقي.

ومن مؤلفاتها تأليقًا وترجمة: التأليف الموسيقي/ س. ث. ديفي (ترجمة)، تراث الموسيقى العالمية/ كورث زاكس (ترجمة)، القومية في موسيقى القرن العشرين، الموسيقى والحضارة، زرياب، سلامة حجازي، الموسيقى والعولمة/ سايمون ماندي (ترجمة)، التحليل الموسيقي/ سيدرك سورب ديفي (ترجمة)، موسيقيات السندباد

وذكر لها عنوانان آخران، لم أعرف هل هما

كتابان أم مبحثان، وهما: وظيفة الموسيقا في الحضارة الإسلامية، الموسيقا الأوروبية في القرن السابع عشر والثامن عشر (٣).



سمعان بطوس فرج الله (۰۰۰ – ۱٤۳۰ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۹م) کاتب وباحث سیاسی.



من مصر. أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكيل الكلية، رئيس بحلس إدارة جمعية كاريتاس بالقاهرة، عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، أستاذ بجامعات الكويت والخرطوم ولاهاي. مات نحو ١٤ محرم، ١١ كانون الثاني (يناير).

من كتبه: مصر والدائرة المتوسطية: الواقع والمستقبل حتى عام ٢٠٢٠م، موقع النظام العربي من النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين، العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين، جدلية القوة والقانون في

(٣) من كتابحا «القومية»، وعدد من جريدة الأهرام كتب موضوعه فاروق شوشة، فاتني توثيقه، وهو الأسبوع الأخير من يناير، و ع ٢٥٦٦ (٢٧/١٧) هم)، أهل الفن ص٤٢، يناير، و ع ٢٥٦٦ نسائية مصرية ص٥٧، (وفيه ولادتما ١٩٣١م).

العلاقات الدولية المعاصرة.

سمعان بولس إسطفان (۱۳٤٠ - ۱۳۱۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمعان فرح سیف (۱۳۱۵ - ۱۲۱۲ه = ۱۸۹۷ - ۱۹۹۲م) محرر صحفی.

من «عَشْقُوت» في قضاء كسروان بلبنان. رئيس الجمعية الخيرية العشقوتية، رئيس حامعة آل سيف. أصدر دوريات: الأحوال، رقيب الأحوال، المحاكم، صدى الأحوال. وكان على الأسلوب القديم في تحرير الأخبار وققديم المعلومات(١).

سميح حسني حمادة (١٣٥٢ - ١٤٢٨ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمیح سمارة (۱۳۲٤ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۶۴ - ۱۹۹۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

سمیح صباغ (۱۳۲۷ - ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۶۷ - ۱۹۹۲م) شاعر شیوعی.



ولد في قرية البقيعة بالجليل. حصل على شهادة دار المعلمين العرب في حيفا. لم توظفه وزارة المعارف معلمًا بسبب مواقفه

(١) قرى ومدن لبنان ٨٧/٨، معجم أسماء الأسر ص٤٥٣، ومقال عنه صدر في كتاب: حبر لأوراق الذاكرة/ جوزف أبي ضاه. .

السياسية، فعمل في أعمال يدوية، ثم كان عضوًا في هيئة تحرير جريدة الاتحاد. وقد التحق بالحزب الشيوعي الإسرائيلي سنة ١٣٨٩هـ (٩٦٩م)، وعمل سكرتيرًا لتحرير محلة الجديد. نشر قصائده في صحف الحزب الشيوعي فقط: الاتحاد، والغد، والحديد.

ترجم إلى العربية بعض القصائد والقصص والمقالات عن العبرية.

من أعماله، دواوين: داخل الحصار، وطني حملني جراحه، دمي يطاردكم، عهود مودة. وصدرت أعماله الشعرية الكاملة بعد وفاته (۲).

سمیح فرسون (۱۳۵۱ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۰۰م) عالم اجتماع.



من مواليد مدينة حيفا، وفي عام النكبة لجأ مع أهله إلى لبنان، فدرس هناك الثانوية، ثم انتقل إلى أمريكا فدرس الفيزياء والرياضيات بكلية هاملتون، فالماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع بجامعة كونتيكيت، ثم درَّس هذه المادة في الجامعة الأمريكية بواشنطن ثلاثين عامًا، وتولَّى خلالها رئاسة قسم العلوم في عدة لجان أكاديمية، وأقام فيها برنامج الدراسات العربية. كما سعى إلى تأسيس كليتي الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية بالشارقة وترأس عمادتها، وعمل في الكويت أيضًا، وهو عضو مؤسِّس لجمعية علماء

(٢) موسوعة كتاب فلسطين ص٢٢١، دليل كتاب فلسطين ص١٠٠، موسوعة أعلام فلسطين ١٠٠/٤، وفي معلومة عندي أنه «سميح القاسم صباغ»، وأنه غير «سميح محمد القاسم» الشاعر المعروف؟

الاجتماع العرب، ومحرر بحلة (الدراسات العربية)، وعضو إدارة اتحاد أطفال الشرق الأوسط في كاليفورنيا، ومن مؤسسي صندوق القدس لتطوير التعليم والمجتمع، وشارك في مؤتمرات وندوات ومداخلات وحاضر، وتوفي في شهر حزيران.

نشر كتبًا حول الشؤون الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالشرق الأوسط، منها (٧٥) بحثًا، وفصلًا في كتاب، ومقالة. ومقالاته وأبحاثه تُرجمت إلى عدة لغات، وكتب عمودًا صحفيًا في مجلات عربية وإنجليزية.

ومن مؤلفاته: فلسطين والفلسطينيون (ترجمة عطا عبدالوهاب)، المجتمع العربي، إيران: الثقافة السياسية في الجمهورية الإسلامية، ثقافة وعادات الفلسطينيين (٣).

سمیح مصطفی الصلح (۱۳۲۰ - ۱۳۳۳ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۱۲م) رجل دولة.



من مواليد صيدا وسكان بيروت، مجاز في الحقوق من جامعة القاهرة، تقلب في مناصب إدارية وسياسية في الدولة، فكان مستشارًا لرئيس الوزراء صائب سلام، ومديرًا عامًا لوزارة الداخلية، إلى جانب كونه محافظًا لجبل لبنان، وكان عضوًا دائمًا في مؤتمر محلس وزراء الداخلية العرب، وفي مؤتمرات موتع عرب ٤٨ (٢٠٠٥/١/١٥).

منظمة المدن العربية، وشارك في وفود رسمية إلى مؤتمرات وندوات عربية وعالمية، وكانت له صلات واسعة مع مرجعيات سياسية واجتماعية ودينية، وهو صاحب «صالون سميح الصلح السياسي»، وكتب مقالات في الصحف والمحلات اللبنانية حول الشؤون اللبنانية والعربية. توفي في ١٧ ربيع الأول، ٩ شباط (فبراير).

وصدر كتاب: صالون سميح الصلح السياسي (حوارات وطنية).

وله من المطبوع: خمسون عامًا بين الإدارة والسياسية، آراء ودراسات<sup>(۱)</sup>.

سميحة خليل = سميحة يوسف القبَّج

سميحة عبداللطيف محمد (٠٠٠ - ١٤٣١ه = ٠٠٠ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمیحة محمد عبدالوهاب (۱۳۱٦ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

سميحة يوسف القبَّج (١٣٤٢ – ١٤٢٠هـ؟ = ١٩٢٣ – ١٩٩٩م) مناضلة وناشطة نسائية.

عُرفت من بعد ب(سميحة خليل) نسبة إلى زوجها (سلامة خليل).

ولدت في عنبتا بقضاء طولكرم في فلسطين. لم تكمل تعليمها الجامعي. أسَّست عام ١٣٧٢ه (١٩٥٢م) جمعية الاتحاد النسائي العربي في (البيرة) ورأستها، كما أسَّست مع سيدات جمعية إنعاش الأسرة، وكانت رئيسة لها حتى الوفاة. فُرضت عليها الإقامة الجبرية لمدة سنتين، ومُنعت من السفر (١٢) عامًا،

(۱) حريدة السفير ع ۱۲۰۲۱ (۱۹ ۱/۱۲/۱۹)، الوكالة الوطنية للإعلام NNA لبنان (۲۰۱۲/۲۹م).

وكانت عضوًا في لجنة التوجيه الوطني، وفي المجلس الوطني الفلسطيني، وجمعية الشابات المسيحيات، ومثلت المرأة الفلسطينية في أكثر من (٢٠) مؤتمرًا في العالم، ومُنعت من قبل السلطات الإسرائيلية من حضور مؤتمرات أخرى. ونافست ياسر عرفات في انتخابات ١٤١٦هـ (١٩٩٥م).

صدر فيهاكتاب: سميحة خليل: مناضلة من فلسطين: سيرة حياة/ عبداللطيف البرغوثي (مع شريف كنانعة، ٧٠٠ص).

كتبت مقالات سياسية واجتماعية نُشرت في صحف محلية وأجنبية، وألفت كتابًا يحتوي على أزجال بعنوان: الانتفاضة إلى الدولة(٢).

سمير أحمد أبو دنيا (١٣٥٩ - ١٣٤٤هـ = ١٩٤٠ - ٢٠١٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير أسد شيخاني (۱۳۵۱ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۱م) صحفي وثقافي موسوعي جمَّاعة.

من أسرة مسيحية في بلدة شيخان الواقعة في قضاء جبيل بلبنان. أسَّس مجلة «أخبار العالم»، وكان مديرًا للبرامج الثقافية بالإذاعة اللبنانية، وكتب وجمع أنواع العلوم والأخبار والحوادث والطرائف والغرائب..

والاسرار والحوادث والطرائف والغرائب...
ومن عناوين ماكتبه وجمعه: ابتسم مع ظرفاء
الفرنسيين، أحداث وأعلام، أشهر المغنين
عند العرب ونوادرهم، اعرف نفسك، أعلام
الحضارة: لقاءات في حوار، اقهر الخجل/
فرنسوا سوزاريني (ترجمة)، اكتشف نفسك،
الألفية الثانية: أحداث وأعلام، أنت
والآخرون، معجم الأقوال العالمية، حقائق

أغرب من الخيال، حياتك العاطفية وسعادتك الزوجية، روائع النوادر المسرحية والموسيقية، سبيلك إلى السعادة والنجاح، سجل الأيام: أحداث العالم منذ أقدم العصور وحتى يومنا هذا، شخصيتك المتفوقة، صانعو التاريخ، الضغط النفسي، طاقتك الكامنة، وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).



سمير إسماعيل السنباوي (۱۰۰۰- ۱٤۳۳ه = ۲۰۱۰ ۲۰۱۲م) جغرافي.



من مصر. أستاذ الخرائط ونظم المعلومات المخرافية في كلية الآداب بجامعة المنوفية، ومنها نال شهادة الماجستير، وربما الدكتوراه عام ١٤١٩ه. وتوفي بالأحساء في السعودية.

أعلنت وفاته في ٢٨ ذي القعدة، ١٣ أكتوبر. وأهديت مكتبته (أو بيعت) إلى الكلية التي كان يدرس فيها، وفيها (٢٠٦) كتاب.

(٣) المستقبل ع ٢٤٧٤ (٦/١٢/١٢/١٢م)، قرى ومدن
 لبنان ٢٤٢/٧، معجم أسماء الأسر ص٥٠٠٥.

(٢) الموسوعة الحرة ١٨ مايو ٢٠١٠م.

من عناوين كتبه: الأساليب الكمية في المخرافيا باستخدام الحاسب الآلي، مدخل في المساحة المستوية، تطبيقات نظم المعلومات الحغرافية في إدارة التنمية الاقتصادية للأراضي الفضاء بمدينة قويسنا، الخرائط الكنتورية: أسس وتطبيقات، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في تحديد الإقليم الاقتصادي لمدينة السادات. وله مجموعة بحوث علمية منشورة. ورسالته في الماجستير: خريطة التعمير الزراعي في محافظة المنوفية غرب فرع رشيد: دراسة كارتوجرافية.

وفي الدكتوراه: الإقليم الاقتصادي لمدينة السادات: دراسة في الكارتوجرافية التطبيقية. نأن

سمير البكوش (۱۳۷۳ - ۱۶۲۹ه = ۱۹۵۳ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمیر توفیق صلیب (۱۳۵٦ - ۱۶۳۱ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۰م) محرر صحفی.

من مصر. كان أول محرر لشؤون التلفزيون مصر، ثم عمل محررًا سياسيًا ورئيسًا للقسم السياسي، فنائبًا لرئيس تحرير صحيفة «الأخبار»، فرئيسًا لتحرير «أخبار الحوادث»، وعضوًا في مجلس إدارة «أخبار اليوم». وكانت له انفرادات صحفية، وذا علاقة بمصادر الأخبار مع كبار المسؤولين ورجال السياسة والفنّ والسياحة والشرطة والقضاء. توفي يوم ١٢ رجب، ٢٤ يونيه(۱).



سمير توفيق رأس تحرير مجلة (أخبار الحوادث)

(١) الأخبار ع ١٨١٥٦ (٢٥ يونيه ٢٠١٠م).

سمير جميل حسين ( ۱۳۲۷ - ۱۹۲۷ - ۲۰۱۳ م ) أستاذ الحقوق.

من النجف. نال شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة بغداد، والدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة باريس، إضافة إلى دراسات ودورات تدريبية في القضاء ومكاتب المحامين في معاهد بفرنسا. عمل رئيس ملاحظين في شعبة الحقوق بمديرية التقاعد العامة في بغداد، وأستاذًا في كليتي الحقوق والاقتصاد بجامعة باتنة في الجزائر، وأشرف على بحوث ورسائل علمية بها، كما عمل أستاذًا للقانون التجاري في كلية الحقوق والفقه المقارن بالجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن، وكان مستشارا قانونيًا حرًا، وألقى محاضرات عديدة، وكتب بحوثًا، واقترح مسودة قانون عودة الكفاءات العراقية، ومسودة الدستور العراقي الدائم، إضافة إلى كتابات متعددة عن المؤسَّسات الدستورية وعلاقتها بالديمقراطية للعراق (الجديد)، وحمايته ... توفي يوم الاثنين ١٠ ربيع الأول، ٢١ كانون الثابي (يناير).

كتبه: استغلال براءة الاختراع (أصله ماجستير)، العقود التجارية الجزائرية، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، تجارة الدولة في الجزائر: القانون الدولي (دكتوراه)، عقد المقاولة(٢٠).

#### سمير بن حسين الشعار (١٣٥٣ - ١٣٩٦ه = ١٩٣٤ - ١٩٧٦م) طبيب نابغة.

من أسرة درزية بلبنان. لمع اسمه في عالم الطبّ، حيث اخترع قلبًا اصطناعيًا بديلًا عن القلب الطبيعي، وجهازًا للكلية الصناعية. وصدر فيه كتاب من تأليف فندي فارس

 (٢) موقع الأكاديمية العربية في الدنمارك (١٤٣٤هـ)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٧٥/٣.

الشعار لتكريمه في اليونسكو عام ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م)<sup>(١٢)</sup>.

# سمير الحكيم (١٣٦٨ - ١٤٢٤هـ = ١٩٤٨ - ٢٠٠٣م) عزج مسرحي ممثل.



ولد في حماة. حصل على إجازة في الدراسات الفلسفية والاجتماعية من جامعة دمشق. عمل مدرِّسًا ومراسلًا صحفيًا، رئيس فرع نقابة الفنانين بحماة. صاحب فرقة مسرحية تحمل اسمه، أسَّس مهرجان حماة المسرحي، أسَّس فرقة المنار الفنية، أشرف على فرقة المسرح العسكري وأخرج لها. أخرج ومثل حوالي (٦٥) مسرحية، و(٥١) منها موجهة للأطفال. شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية. وكان وهو على فراش الموت يوجه الممثلين!

ألف نحو (١٩) مسرحية أخرج معظمها، ونشرت له صحف ودوريات دراسات حول الفنّ والمسرح.

وله كتاب: محاورات معاصرة في المسرح العربي(<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>٣) معجم أسماء الأسر والأشخاص ص٤٧٦، قرى ومدن لبنان ٨/٩٤.

<sup>(</sup>٤) تشرین ع ۸٦٠٨ (۲/۲/۲۱٤۱۸).

#### سمیر حنا صادق (۰۰۰ - ۱٤٣٢ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م)

باحث علمي.

من مصر. أستاذ علم الباثولوجيا الإكلينيكية والتحاليل الطبية في كلية الطبّ بجامعة عين شمس، مقرّر ورئيس لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة، صاحب ثقافة ليبرالية ومناهضة لطروحات دينية علمية مثل الطبّ النبوي والأعشاب الطبية الواردة في السنة النبوية المطهرة، مات في ٢٤ شوال، السنة بر ٢٤ شوال،

وله كتب وترجمات، مثل: العلم في مكتبة الإسكندرية، نشأة العلم في مكتبة الإسكندرية القديمة، رحيق السنين، بين العلم والحرافة، دردشة عن العلم، حكايات عالم عجوز، العمل والبيولوجيا: عندما ضمَّ العلم البيولوجيا تحت رايته، تنينات عدن: تأملات عن تطور ذكاء الإنسان/كارل ساجان (ترجمة)، العلم في مجتمع حرّ/ باول فيرآبند (ترجمة مع السيد نفادي)، من الميكروسكوبات إلى التجديدي)/ سالي مورحان (ترجمة).



سمير حنا عبدالشهيد (۰۰۰ - ۱٤۲۹هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير ددم (۱۳۷۳ - ۱۶۱۲ه؟ = ۱۹۹۳ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### سمير أبو دنيا = سمير أحمد أبو دنيا

سمير رافع (١٣٤٥ - ١٤٢٥هـ؟ = ١٩٢٦ - ٢٠٠٤م) فنان تشكيلي سريالي.



من مواليد القاهرة. حاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفن من جامعة السوربون بفرنسا. تخصّص في الأشغال الفنية. أسّس مع سالم حبشي وكمال يوسف «جماعة الفنّ المعاصر» عام ١٣٦١ه (١٩٤٢م). عمل بالتدريس في قسم الفنون الزخرفية بكلية الفنون الجميلة في القاهرة .شغل عدة مناصب قيادية بالجزائر، كما قام بتدريس تاريخ الفنّ بها. سكن باريس نصف قرن، أقام معارض فردية وشارك في جماعية. عاش بالقرب من كبار فناني العالم وصادقهم مدة طويلة، منهم بيكاسو وفرنان ليجيه، وهب نفسه للفن حتى وفاته في باريس، في الشهر اللهنة الميلادية.



من أعمال سمير رافع

صدر فيه كتاب: الهجرة المستحيلة/ سمير غريب.

وذكر أن الفنان عبدالرزاق عكاشة سجل معه ذكرياته آخر أيامه، وأنما ستصدر في

كتاب بعنوان «العودة المستحيلة»، لكنها صدرت بعد سنوات بعنوان: ذكريات وأعمال سمير رافع(١٠).

سمير الرنتيسي (١٣٨٢ - ١٤٢٦ه = ١٩٦٢ - ٢٠٠٥م) إعلامي.



من فلسطين، من الشخصيات التي بلورت «اتفاق جنيف»، الذي وقعته شخصيات يهودية وفلسطينية، مساعد وزير الإعلام. وقد عمل سابقًا في القنصلية الأمريكية، كما عمل في دائرة شؤون المفاوضات، وفي مجال الإعلام، وراسل شبكات تلفزة أمريكية. وكانت له علاقة بحركات السلام الإسرائيلية. قتل في منزله يوم الاثنين ٢٢ ربيع الآخر، ٣٠ أيار (مايو).

وله بعض المؤلفات<sup>(٢)</sup>.

سمير زكي العجمي ( د ٠٠٠ - ٢٠١٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير سرحان = محمد سمير جابر سرحان

سمير سرور (١٣٥٢ - ١٤٢٤ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠٣م) موسيقي.

(٢) الأهرام ع ٤٣٢٧٥ (١٤٢٦/٤/٢٣هـ)، مركز الإعلام الفلسطيني (موقع) ٥/١٠٠٥/٥/٢م.

<sup>(</sup>۱) الأهرام ع ۲۸۱۸ (۱/۱/۹۱۱ه)، وتاریخ ۱/۱/۹/۱،م، موقع المعرفة (ذو القعلة ۲۳۲۱ه). ۲۷، الأه اه ۲۷۷۵ (۲۳/۲۲۲۲۲۵)، مكن الاعلام

سمير الطائر (PTT1-P731a=P3P1-1.79)

من مصر. قدم عشرات الأغنيات للمكتبة

الموسيقية، وتعاون مع عدد كبير من المطربين

والمطربات المصريين والعرب، وقدم برامج فوازير، إلى جانب الكثير من المقدمات

الغنائية للمسلسلات التلفزيونية ومسرحيتين.

أنمى مذكراته، ومات قبل أن يعدها للنشر (٣).

سمير طوبار = محمود سمير طوبار

سمير عبدالحميد الرافعي ( . . . - FPT 1 a = . . . - FVP 1 a) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير عبدالعظيم

(7571 - 1731a = 73P1 - 1.07a)

كاتب حوار ومسرحيات.

توفي يوم الاثنين ١٨ صفر، ٢٥ فبراير.

شاعر غنائي.



من مؤلفاته: الإمام الخميني والمشروع

( . . . - 0 . 3 / a = . . . - 0 1 / 4) محرر صحفي.



رئيس تحرير مجلة الفهرست (كشاف الدوريات العربية). أعطاها الكثير من وقته وجهده وماله. وقد رأس تحريرها اعتبارًا من العدد المزدوج ٦ - ٧ سنة ٢٠٤١ه حتى ۱۳ - ۱۶ (شوال ۲۰۰۵هـ). واغتیل فی أحداث الحرب الأهلية اللبنانية. وهو من الشيعة<sup>(٢)</sup>.

سمير شيخاني = سمير أسد شيخاني

(١) موقع محلة (لوديبا) (إثر وفاته)، موقع محلة أصوات الشمال ١٩ رمضان ١٤٣٣ه.

(٢) الفهرست ع ١٣ – ١٤ (شوال ١٤٠٥هـ) ص٤.



الحضاري الإسلامي، الصراع الحضاري والعلاقات الدولية: قراءة في فكر الإمام الخميني بالإسلام والفكر السياسي الأمريكي (١).

way wing c = way alien

سمير الشيخ



(٣) الدستورع ١٤٥٨٧، الأهرام ع ٤٤٢٧٧ (.7/7/97310).

من محافظة الشرقية بمصر. حصل على

إجازة في الآداب وأخرى من المعهد العالى

للفنون المسرحية، عمل في وكالة أنباء





من مصر. اعتبر أشهر عازف لآلة الساكس فون في العالم العربي، فقد نجح في «تعريبها» وعزف الألحان الشرقية عليها رغم أنما غربية. توفي في ٢٨ ربيع الأول، ٣١ مايو.

سمير سعد على ( . . . - 7731 & = . . . - 11.79) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير السلاوي (٠٠٠ - بعد ٢٠١١ه = ٠٠٠ - بعد ١٨٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير سليمان (3571 - 7731 a = 3381 - 71.76) باحث اجتماعي.



من جنوب لبنان، من الشيعة. نال درجة الدكتوراه في علم الاجتماع الثقافي من جامعة السوربون بباريس، وعاش فيها مدة. درَّس في عدد من الجامعات بلبنان، وأشرف فيها على أطروحات علمية، ناقش مسائل حضارية

الشرق الأوسط، ثم في وزارة الشباب، ثم في الإذاعة حتى كان نائب رئيسها، ومديرًا للتراث فيها. أسَّس فرقة مسرحية وقدَّم من خلالها خمس مسرحيات من تأليفه. كتب مئات المسلسلات والسهرات الإذاعية التي تناولت قصص كبار الفنانين والمفكرين، وقدَّم مسلسل إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان لمدة (١٢) عامًا. وله أعمال سينمائية عديدة، وأول من ابتدع وسائل سينمائية عديدة للدعاية، من بينها «سوف وأساليب جديدة للدعاية، من بينها «سوف مسرحية «الواد سيد الشغال» الشهيرة، مسرحية «الواد سيد الشغال» الشهيرة، التي كتبها لفرقة الفنانين المتحدين وعرضت لمدة ثماني سنوات. مات في ٤ ذي القعدة، لمركانون الثاني (يناير)(۱).

سمير عبدالفتاح وهدان (۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير عبدالمنعم (۱۳۲۸ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۶۸ – ۲۰۱۳م) رسّام کارپکاتیر.



من مصر. عمل رسَّام كاريكاتير في كثير من الصحف والمحلات، بمصر والعالم العربي، منها مجلة السياسي، التي كان مستشارًا فنيًا فيها، والمصري اليوم، وموقع البوابة نيوز، وكان نخاتًا أيضًا، ورسَّامًا للأطفال، شارك في

(۱) المسرح ع ۱۰۸ (يناير ۲۰۰۲م) ص۱۰۰، أهل الفن ص۱۶۹.

إصدار مجلة (بلبل) للأطفال، ومجلة (باسم) عام ٧٠٠ هـ، ورسم لجلات أطفال أخرى، مثل العربي الصغير، ومجلة ماجد، كما أسهم برسوماته في الدراما التلفزيونية. وله تاريخ طويل مع رسم (الأفيش السينمائي) للعديد من الأفلام. توفي يوم السبت، الأول من شهر ربيع الأول، ١٢ يناير (٢٠).

# سمیر عسّاف (۱۳۷۱ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۶)

من أعلام الذرة وعلوم الفضاء.

ولد في الشوف بلبنان. تخرج في الثانوية الأشرفية، وحصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة USC بكاليفورنيا، ثم اشتغل في معهد للسفن الفضائية، ورقي فيه إلى رتبة رئيس قسم الأبحاث الخاصة في أعمال الفضاء والسيطرة على المركبات الفضائية. وكان نابغة في علوم الذرة، وسجل ما يزيد على عشرين اختراعًا في هذا الحقل. مات في حادث سيارة (٣).

# سمیر بن عمر حریب (۲۰۰۰ – ۱٤۲۳ھ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

طبيب متخصص.



من السعودية. حصل على درجة التخصص

(۲) المصري اليوم ۲۰۱۳/۱/۱۲م، موقع البوابة نيوز
 ۲۰۱۳/۱/۱۳م.
 (۳) معجم أسماء الأسر والأشخاص ص۲۰۸، ومما كتبه أكرم

 (٣) معجم أسماء الأسر والأشخاص ص٨٠٦، ومما كتبه أكرم حسون في: العمامة: مجلة ثقافية تعنى بشؤون الطائفة الدرزية، ولعله مقال مختار من العدد ٧٢.

في أمراض الكلى من جامعة تورنتو بكندا، وحصل على الزمالة الكندية للأمراض الباطنية، أستاذ التخصص نفسه في جامعة الملك سعود، أسَّس قسم أمراض وزراعة الكلى في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني ورأسه، رئيس نادي الرياض لأمراض الكلى، أحد مؤسِّسي «المجلة السعودية الكلى، أحد مؤسِّسي «المجلة السعودية المحية العربية لأمراض وزراعة الكلى»، شارك في تأسيس انتخابه رئيسًا لها. مات بسرطان القولون في انتخابه رئيسًا لها. مات بسرطان القولون في الربيع الأول، ١٣ أبريل.



سمير حريب رئيس الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى

قدم أبحاثًا في التهاب كبيبات المكلى ووبائيات التهاب الكبد (ج)، وتبوأ من خلالها مكانة وطنية وإقليمية (٤).

سمير العيادي (١٣٦٧ – ١٤٢٩ه = ١٩٤٧ – ٢٠٠٨م) أديب قاصّ.



(رجب ١٤٢٤هـ) ص٤٤٢.

مع تخصص في مجال المناخ الحيوي من المعهد الوطني للفلاحة بباريس. شغف بالأدب، من مؤسّسي حركة الطليعة الأدبية، عضو في هيئة إدارة اتحاد الكتاب. عمل مستشارًا في وزارة الثقافة، ومديرًا لمهرجان قرطاج، ومدير دار الثقافة (ابن خلدون)، ودار الثقافة (ابن رشيق).

من مجموعاته القصصية: ضحب الصمت، زمن الزخارف، كذلك يقتلون الأمل، هدير العشق في الأسحار.

ومسرحياته: عطشان يا صبايا، السندباد، صابرة، عليسة، رأس الغول (مع محمود الأرناؤوط ومحمد رجاء فرحات)(١).

**سمیر غوشة** (۱۳۵۹ - ۱۲۳۰ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۹م) سیاسی.



ولد في القدس. التحق في الستينات الميلادية بحركة القوميين العرب، ثم كان من أوائل المنضمين إلى «جبهة النضال الشعبي الوطني» المشكلة عام ١٣٨٧ه (١٩٦٧م)، وانتخب أمينًا عامًا لها عام ١٣٩٤ه (لا٤٧٠م)، كما انتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيد اتفاقية أوسلو [للاستسلام] مما أدَّى إلى حدوث انشقاق في الجبهة قاده خالد عبد عام ١٤٢٧ه (١٠٠٧م) وعينه عجمود عباس – رئيس السلطة – رئيسًا

(١) وكالة الأنباء السورية (سانا) بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١م،الموسوعة التونسية ٣٥٦/٢.

لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، كما شغل منصب وزير العمل في مجلس وزراء السلطة الفلسطينية. وتوفي يوم الاثنين ١٢ شعبان، ٣ آب (أغسطس)(٢).

سمير فارس (۱۳۵۱ – ۱۹۳۸ هـ ۱۹۳۲ – ۱۹۸۸م) رجل أعمال، أحد رجالات الإعلام والإعلان.



من مواليد بيروت، حائز على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة القديس يوسف ببيروت، تابع دورات تدريبية في صحيفتي «واشنطن إيفنينغ بوست» و «سان فرانسيسكو كرونيكل». وتقلَّد مناصب قيادية مهمة في عالم النشر والتوزيع والإعلان، فكان مديرًا لقسم الإعلانات والمدير العام لدار الحياة للنشر البيروتية. وفي عام ١٩٧١م أسهم في تأسيس شركة «أنتروماركتس» وكان أحد مديريها. ومع بداية الحرب اللبنانية انتقل معها إلى البحرين، ثم إلى دبي، حيث أسَّس شركة ثانية، دمجها مع أخرى لتصبحا «أماكون أنترناشينال». كان عضوًا في عدة منظمات دولية، وأحد مؤسِّسي الفرع اللبناني للمنظمة الدولية للإعلان عام ١٩٦٢م، ورئيسها الإقليمي للشرق الأوسط. وتمَّ انتخابه رئيسًا للمؤسسة الدولية للإعلان في الاجتماع العالمي الذي عقدته في سيدني

(٢) دنيا الوطن ٢٠٠٩/٨/٣م، الموسوعة الحرة (استفيد منها في ١٤٣٠/٨/١٣هـ).

۱۹۹۰م، وبذلك يكون أول رئيس لها من منطقة الشرق الأوسط<sup>(۱)</sup>.

بأستراليا على أن يتسلم مهامه في عام

سمير فارس.. الرئيس الإقليمي للمنظمة الدولية للإعلان

سمير قصير (۱۳۸۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۵م) باحث في التاريخ والسياسة، كاتب صحفي.



من لبنان، من أصل فلسطيني وأمّ سورية، نال شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة السوربون، وتجنس بالجنسية الفرنسية، إضافة إلى اللبنانية، وعمل أستاذًا للعلوم السياسية بجامعة القديس يوسف في بيروت. كتب في عدد من الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات الفصلية، مثل النهار، والحياة، وصحف فرنسية، وقد شارك في حركة «اليسار الديمقراطي» فكان من أبرز وجوهها. كثف انتقاداته لما سمّاه بالنظام البوليسي اللبناني المدعوم من سورية، كما انتقد سورية في اعتقالاتها للمعارضة، حتى صادرت الأجهزة الأمنية جواز سفره سنة ١٤٢٢هـ (٢٠٠١م) ومنعته من السفر. قُتل في انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته بمنطقة الأشرفية شرقى بيروت يوم الخميس (٣) الحوادث ١٩٨٨/٨/١٢م.

٢٥ ربيع الآخر، ٢ أيار (يونيو).

وأطلق الاتحاد الأوربي "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" منذ عام ١٤٢٧هـ (٢٠٠٦م).

وله عدد من الكتب، منها: تاريخ بيروت، تأملات في شقاء العرب، ديمقراطية سوريا وعسكر لبنان، عسكر على مين(١١).

سمير كامل عيسى ( ١٠٠٠ - ٢٠٠٨م) ( تكملة معجم المؤلفين )

**سمير كرم فريد** (۰۰۰ - بعد ۱٤٠٥هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير محمد عقبي (۱۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمير محمد يونس (۲۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمیر مصعب (۱۳۹۲ – ۱۶۲۸ه = ۱۹۷۲ – ۲۰۰۷م) مقاتل.

اسمه الحقيقي سمير سيعود.



(١) الأهرام ع ٤٣٢٧٨ (٢٦/٤/٢٦) (١٥)، الموسوعة الحرة
 (٢٠١٠/١٢/٢٤) وإضافات.

الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بالجزائر. من مواليد الأخضرية، ونشأ في مساجدها بولاية البويرة، سُجن مرات، والتحق بالجماعة السلفية للدعوة والقتال وصار أميرًا منسِّقًا لها، وأطلق عليها من بعد (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)(٢).

سمير النديم = يوسف عبدالله أبو سعد

**سمیر نصري** (۱۳۵۱ – ۱۶۱۱ه؟ = ۱۹۳۷ – ۱۹۹۱م) کاتب وناقد سینمائی.



من مصر. بدأ حياته الفنية شابًا مساعدَ مخرج وكاتب سيناريو سينمائي، ومارس في شكل خاص النقد السينمائي والمسرحي والفني، فقد عمل في صحيفة (النهار) البيروتية، وفي محلة (النهار العربي والدولي) وصحيفة (الأوريان لوجور) ثم في صحيفة (الحياة) الصادرة في لندن، مرافقًا التظاهرات السينمائية العربية والعالمية ووجوهها ومعالمها البارزة. وقد أخرج وكتب عدة أفلام.

وصدر عن مكتبة الإسكندرية: محاورات سمير نصري مع نجوم السينما العالمية. واختار سمير فريد من مقالاته الكثيرة التي كان يرفض نشرها في حياته، محاوراته مع يوسف شاهين، التي صدرت في كتاب بعد

(۲) منتدى الأخضرية نقلاً عن الحياة ٢٠٠٧/١١/٣م.
 (٣) الرياض ع ٩٣٣٨ (٩١/٩/٢٩)هـ). وله صفحة على الفيس بوك، ومنها صورته. قلت: وفي بطاقة عندي: توفي
 ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧هـ.

سمير النقاش (۱۳۵۷ – ۱۶۲۰ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۶م) روائي ومسرحي يهودي.



من العراق، هاجرت أسرته إلى الكيان الصهيوني عام ١٣٧١ه (١٩٥١م)، وكان هو في الثالثة عشرة من عمره، وذكر أنه لم يندمج في المجتمع اليهودي، فتنقل بين الكيان الصهيوني والهند وإيران وبريطانيا، واعتبر نفسه عراقيًا عربيًا، وأصدر كافة أعماله (١٣ قصة ومسرحية) بالعربية، مع دراسات اهتمت بالتراث البغدادي وضمنه اليهودي، وترجمت معظم هذه الأعمال إلى لغات مختلفة. وتكررت محاولاته للاستقرار في إنكلترا لكنها فشلت، فعاد إلى «إسرائيل» قبل شهرين من موته، حيث توفي يوم الثلاثاء قبل هدى الأولى، ٢ يوليه.

من مؤلفاته: نزولة وخيط الشيطان (رواية)، عودة الملائكة، أنا وهؤلاء والفصام (قصص)، الخنوح الخطأ (قصص)، في غيابه (مسرحية)، الجنوح والانسياب (مسرحية)، حكاية كل زمان ومكان (قصص)، يوم حبلت وأجهضت الدنيا (رواية)، فوة يادم (رواية)، المرجس (رواية)، المقرورون (رواية)، شلومو الكردي وأنا والزمن (رواية).

سمير نمر = فريد إبراهيم حسين

#### سمير الوادي = مطلق مخلد الذيابي

(٤) وترجمته من روايته الأخيرة، ومن الشرق الأوسط، ٩٣٥٤ (١٤/٥/٥/١هـ)، ولقاء معه في الصحيفة نفسها ٢٠٠٣/٨/٣٠.

سمير يلده جرجيس (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

سميرة بنت الجزيرة العربية = سميرة محمد خاشقجي

سميرة غبريال حنا (۲۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) محررة صحفية.

من مصر. تخرجت في قسم الصحافة بجامعة القاهرة، انضمَّت إلى جريدة الأهرام قبل ١٣٨٠ه، وكانت المحررة العلمية فيها، فأسهمت بنشاط في التحرير العلمي والطبي والبيئي فيها نحو (٣٠) عامًا، وعملت في نواح ثقافية بالأندية الاجتماعية. ماتت في شهر صفر، نيسان (أبريل)(١).

سميرة الكيلاني (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سميرة محمد خاشقجي ( ١٣٥٩ – ١٩٤١ هـ = ١٩٤٠ م) أديبه وكاتبة صحفية.

ولدت في مكة المكرمة. تلقت دراستها الثانوية في المدرسة الإنجليزية للبنات بالإسكندرية، ثم حصلت على إجازة في الاقتصاد. شقيقة الملياردير عدنان خاشقجي. وتزوجت من الملياردير المصري محمد الفايد، وابنهما عماد الفايد المشهور ب (دودي الفايد) قتل مع الأميرة ديانا في حادث غامض عام ١٩١٨ه (١٩٩٧م). ما أنشأت مجلة نسوية باسم «الشرقية» عام الستعار «سميرة بنت الجزيرة العربية». وعاشت في غير بلدها (السعودية)، وأسرتما

(۱) الأهرام ع ۱۲۸۲۹ (۲۰/۲/۰۰)، و ع ۳۷۸۲۲ (۲۸/۲/۰۲) (۲۸۷۲) (۲۸/۳)

من أصل سوري. عاشت حياة تعيسة، وهي التي عرفت بدعوتها إلى «التحرر» و «السعادة الزوجية العصرية»... وقيل إنها انتحرت، وقيل إن شريانًا في رأسها انفجر قبيل منتصف الليل، وقيل إن آثار عملية جراحية حديثة أجرتها في وجهها قد انفجرت وقضت عليها بعد نزيف حادّ مفاجئ. وكما عاشت ضائعة بين وطنها وغربتها، وبين طموحها وإمكاناتها، وبين زوجها وشقيقها، كذلك أنفت حياتها في ضياع وشكوك! وكأن قراء مجلتها «السبعون ألفًا» قد اعتذروا عن الاشتراك في تشييع جثمانها إلى مقره الأخير، فلم يظهر منهم في ذلك اليوم أكثر من «سبعين» شخصًا، لم يكن من بينهم ابنها، ولا زوجها الأخير، ولا معظم أشقائها. وماتت وهي تسأل عن الطبيب.. أين الطبيب؟ أين الطبيب؟.



سميرة خاشقجي أصدرت مجلة (الشرقية)

من كتبها: بريق عينيك، وتمضي الأيام، ذكريات دامعة، قطرات من الدموع، مأتم الورد، وادي الدموع، وراء الضباب، يقظة الفتاة السعودية (٢).

سمية أحمد فهمي (١٣٢٨ - ١٤١٨ه؟ = ١٩١٠ - ١٩٩٧م) باحثة نفسانية.

من مصر. حصلت على إجازة في علم النفس، ودبلوم في دراسات الطفولة من معهد فرويل بلندن، وماجستير في علم

(٢) مصادر الأدب النسائي في العالم العربي الحديث ص٥٨، نساء من الشرق الأوسط ص١٣٧، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٨٨/١، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٥٣٤، دليل الكاتب السعودي ص١٠١.

النفس، عادت لتعمل في معهد التربية العالي للمعلمات بالزمالك، حصلت على الدكتوراه من قسم علم النفس بجامعة أنديانا في أمريكا، وكانت أول أستاذة عربية في علم النفس، واشتغلت بالعلاج النفسي في عيادتها الخاصة، كما أنشأت أول عيادة للطب النفسي بجامعة عين شمس وتولت مسؤولياتها.

جمعت محاضراتها الإذاعية في كتاب.

ومن مؤلفاتها أيضًا: تفسير التعليم، علم النفس وثقافة الطفل.

وترجمت كتاب: الحضانة: نفسية الطفل في السنوات الخمس الأولى $^{(7)}$ .

سمية السيد متولي الشاذلي (٠٠٠ - ١٤٣٣هـ = ٠٠٠ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سمية محمد عفيفي (١٣٥٣ - ٢١٤١هـ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٥م)

تربوية لغوية مترجمة، كاتبة داعية.

من مصر، والدها من علماء الأزهر، حصلت على درجة الماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية للأجانب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم الدكتوراه في اللغة الروسية من حامعة موسكو عام ١٣٨١ه (١٩٦١م)، فكانت أول مسلمة عربية تحصل على هذا التحصص. وعادت لتكون أستاذة اللغة الروسية، ورئيسة قسم اللغات السلافية في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وعضوًا في لخنة ترقية الأساتذة، وكانت مترجمة فورية في المؤتمرات الدولية، مع الترجمة التبعية على مستوى رؤساء الحكومات والوفود على مستوى رؤساء الحكومات والوفود الجمهورية في عهمة قراءة الصحف الروسية الجمهورية في عهمة قراءة الصحف الروسية وترجمة مقتطفات منها، وتدريس مبادئ

(٣) ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص ٥٨.

اللغة الروسية للعديد من ضباط القوات المسلحة، ولمصانع وشركات وزارة الصناعة وغيرها، حتى عام ١٣٩٨ه (١٩٧٨م)، وشغلت عضوية لجنة الترجمة بالمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وألقت محاضرات تدريبية حول طرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، وأسهمت في نشر الدعوة الاسلامية فيها، معرِّفة بصحيح الدين وتعاليمه السمحة، وشاركت في مؤتمرات علمية وبحثية. ومنحتها جامعة عين شمس جائزة أحسن البحوث لسنة ١٣٩٥هـ، وحصلت على وسام العلوم والفنون. وكانت محجبة. زوجة الأستاذ عبدالعظيم عباس. توفیت ۱۰ رجب، ۱۵ آب (أغسطس). صدر لها نحو ٩٥ بحثًا منشورًا باللغات: الروسية والعربية والإنجليزية في مختلف الجالات.

أوكلت إليها وزارة الأوقاف المصرية ترجمة ''المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم'' إلى اللغة الروسية، فترجمت (٢٤) جزءًا منه تحت إشراف الأزهر، ووزارة الأوقاف، والجحلس الأعلى للشئون الإسلامية، وترجم باقى الأجزاء عبدالسلام منسى. وذكر أنها من أكثر الترجمات إستخدامًا بين مسلمى الجمهوريات الإسلامية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقا. وترجمت كتبًا دينية عديدة إلى اللغة الروسية، منها ترجمة ٤ كتيبات عن العبادات الإسلامية (الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج والعمرة) للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، و«حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» لحمدي زقزوق، و«حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» لزقزوق أيضًا، و «العقيدة الصحيحة ونواقض الاسلام» لعبدالعزيز بن باز.

وقامت بمراجعة مسرحيات أصدرتها وزارة الإعلام بالكويت، وترجمت عدة مسرحيات

لإيفان تورجينيف، هي: الأعزب، الريفية، شهر في القرية، العالة - خيال مريض، كما ترجمت قصصًا للأطفال. واشتركت في ترجمة الموسوعة العربية العالمية من الإنجليزية (١).

#### سناء الحمد البدوي (۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) إعلامي ثقافي.

من الإسماعيلية بمصر، رأس نادي أدباء معافظة الإسماعيلية، ولجنة الإعلام بالمجلس الشعبي المحلي، وعمل مديرًا عامًا للمؤتمرات داخل الإسماعيلية، وظل رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الطباعة بالمحافظة حتى وفاته، كما رأس تحرير جريدة «القناة»، وكان له المركزي بثقافة الإسماعيلية، وصاحب ندوة أسبوعية، وكتب مقالات عديدة في صحف الإسماعيلية. وشارك في السفارة المصرية بالرياض في إحياء المناسبات، وأصدر العديد من المطبوعات، منها مجلة السفارة المصرية، ومحلة عصر الحاسب. ومات في ٢٠ شوال،



سناء الحمد رأس تحرير جريدة (القناة)

سناء عبدالسلام علي (٠٠٠ – ١٤٣٣هـ = ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (۱) موقع المترجم لها (استفيد منه عام ۱۹۳۶هـ)، ۱۰۰۰ شخصية نسائية مصرية ص۸٥، وإضافات.
 (۲) موقع إسماعيلية دت كوم (۱۴۳۱هـ).

سناء عبدالعزيز الصفيّان (۱۰۰۰ – ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

سناء عبدالله أبو زيد (۱۳۷۱ – ۱۶۲۹ه = ۱۹۰۱ – ۲۰۰۸م) طبيب وداعية قيادي.



ولد في قرية كفر النعمان التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية. تعلم في مدرسة المتفوقين الثانوية، والتحق بكلية طبّ القصر العيني، واختارته الجمعية الطبية الاسلامية ليشرف على القسم المختص بتحقيق رسالة الجامعة الدعوية التربوية، فكتب سلسلة من المطويات حول أخلاقيات الطبيب المسلم، وقد التحق بدعوة الإخوان المسلمين وصار من القادة فيها. كان طبيبًا حاذقًا، وذا علم غزير بالعلوم الشرعية، عاشقًا للغة العربية، متميزًا في الإنجليزية، يجمع إلى تخصّصه العلم بالأدوية الحديثة والطبّ الشعبي. نذر نفسه وماله للدعوة، ولم تشغله دعوته عن صلة رحمه وتربية أبنائه وحقوق جيرانه. إذا حضرت الصلاة لا يعرف أحدًا إلا الله، دقيقًا في مواعيده، صادقًا مع نفسه ومع الناس، متعفِّفًا، متخفِّفًا من الدنيا، يحب إخوانه ويجلهم ويثنى عليهم ويقدمهم على نفسه. وقد ألم به المرض فصبر... مات في ۱٤ صفر، ۲۱ شباط (فبراير).

من مؤلفاته: وقاية الطفل من الأمراض، مشكلات الطفل الرضيع: شكوى وموقف – نصيحة وتصرف. وكتب سلسلة من المطويات حول أخلاقيات الطبيب المسلم كما مرّ(٣).

(٣) مجلة المجتمع ع ١٧٩١ (٢٠٠٨/٢/١م) والعدد التالي

### سناء علي محمد السيد (۱۳۷۰ - ۱۳۷۶ه = ۱۹۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

# سناء فتح الله (۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### سناء محيدلي (۱۳۸۸ – ۱۹۰۰ه = ۱۹۹۸ – ۱۹۸۸م) فدائمة.

ولدت في قرية عنقون بقضاء صيدا في لبنان. انضمَّت إلى صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي العامل مع جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية عام ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م)، وتأثرت بسيرة وجدي الصايغ الذي نفذ عملية انتحارية على معبر جزين-كفرحونة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، وقامت هي بقيادة سيارة مفخخة فيها ٢٠٠ كغ من المتفجرات إلى أماكن تجمعات الإسرائيليين على معبر باتر-جزين، مفجرة نفسها وسط التجمع الذي كان ينظم المرحلة الثانية من الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان، وذلك بتاريخ ١٩ رجب، الموافق ٩ نيسان (أبريل). وقتل من جرّاء ذلك ضابطان وأصيب جنديان آخران بحروح. وصارت أحد رموز المقاومة الشعبية اللبنانية والعربية، وسميت باسمها الشوارع والساحات والمدارس، كما كُتبت العديد من القصائد بالعربية لتمجيدها.

وصدر فيها كتاب بعنوان: العطش؛ عروس الجنوب (سناء الحيدلي): مسرحيتان/ عادل موسى. - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٧ه (١).

له، موقع الإخوان المسلمين (صفر ١٤٢٩هـ)، إخوان ويكي (ربيع الآخر ١٤٣٢هـ).

(١) حدث في مثل هذا اليوم ١١١٧/١، الموسوعة الحرة ٢٠١١/٥/١٠ م.

#### سناء المصري (۱۳۷۸ - ۱۶۲۱ه؟ = ۱۹۵۸ - ۲۰۰۰م) کاتبة متحررة.

من مصر. استفرَّت المسلمين الملتزمين من جهة، واليساريين من جهة أخرى، واتخدت في حياتها مواقف عملية منسجمة مع سلوكها ومنهجها، آخرها تظاهرة قادتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضد السفير الأمريكي منددة بالموقف الأمريكي من العراق. هاجمت السلفيين خاصة.

من مؤلفاتها: خلف الحجاب: موقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة، هوامش الفتح العربي، تاريخ الطبقة العاملة المصرية ودور اليساريين، الإخوان المسلمون والطبقة العاملة المصرية، تمويل وتطبيع: قصة الجمعيات غير الحكومية (٢ج)(٢).

#### سناء الدين فوزي كمال الدين (۲۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

سنان سعيد (١٣٥٣ - ١٤١١ه = ١٩٣٤ - ١٩٩١م) قاص وأديب إعلامي.



ولد في كركوك. عمل مذيعًا، وحصل على الدكتوراه في الصحافة من أكاديمية العلوم الأذربيجانية، وكان يجيد عدَّة لغات، مارس التدريس في قسم الإعلام بكلية الآداب

(٢) موقع البوابة، مصادر الأدب النسائي ص.٦٤٠ وهي غيرالفنانة التشكيلية الفلسطينية (بالاسم نفسه).

في جامعة بغداد، وأصبح رئيسًا له، وعمل سكرتير تحرير لجريدة (يورد – الوطن)، واختير مستشارًا لتحرير مجلات (الفنون الإذاعية) و(الأحيال) و(القيثارة) ومحلة المجمع العربي للموسيقى، نشر في الصحافة المحلية والعراقية قصصًا ومقالات وقصائل وتراجم أدبية، كما أسهم في تحرير صحف عربية وأذربيجانية عديدة، واشترك في ندوات ومؤترات فنية أدبية في القاهرة، وفي الرياض، وفيينا، وطنحة.

وله من الكتب المطبوعة: الأب والابن (قصص مترجمة)، دراسات في الصحافة العراقية (بالمشاركة)، أغنيات أذربيجانية إلى بلاد العرب، من القصص العراقي (بالمشاركة)، في الصحافة الرياضية، التحرير الرياضي في الصحافة العراقية: دراسة وتحليل، إعلام الأطفال والناشئة إزاء القانون والجرعة وتقدير الدور المعاصر لرجل الشرطة، إعلام الحرب بين الأمس واليوم (٢٠).

سنان عبدالجبار أبو كلل (۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

السندباد الجديد = محمد عبدالواسع الأصحبي

السنوسي الأطيوش (۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ه = ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱م) ضابط عسكري قيادي.



 (٣) موسوعة أعلام العراق ٢٠٢/٣) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٩٩٧/٣.

قائد عام القوات المسلحة الليبية خلال العهد الملكي، أول رئيس أركان حرب للجيش الليبي بعد عادل أحمد راغب رئيس الأركان العراقي. اشتبه في اشتراكه في محاولة الانقلاب التي كان يخطط لها النقيب إدريس الشهيبي ضدَّ القذافي، فقُتل مسمومًا في أثينا يوم ٢٥ ربيع الأول، ٣٠ كانون الثاني (يناير)<sup>(۱)</sup>.

سنوسي ألكا = سنوسي برهان الدين

سنوسى برهان الدين بن صالح بن عبدالقادر (7771 - 7131a = 0.P1 - 7PP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

السنوسي بشير الهوني (١٣٦٤ - ١٤٠٩ه = ١٩٤٤ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

السنوسي حبيب الهوني  $(P\Gamma \Upsilon I - 3\Upsilon 3 \tilde{I} \alpha = P 3 P I - \tilde{\Psi} I \cdot Y_{\alpha})$ شاعر معارض.



من مواليد مدينة هون بواحات منطقة الجفرة في ليبيا. درس اللغة العربية حتى السنة الرابعة في كلية الآداب بالجامعة الليبية. شارك في برامج إذاعية، ونشر شعره في صحف ومجلات محلية، وأسَّس جمعية ذاكرة المدينة للتراث عام ١٤١٢هـ (١٩٩٢م)، وأسهم في صياغة المدينة القديمة، وفي تأسيس

(١) سجل بأسماء شهداء وضحايا القتل ص٠٦.

وإدارة مهرجان الخريف السياحي، وشارك في مؤتمرات وندوات وأمسيات ومهرجانات ثقافية. وكان من معارضي نظام القذافي،

وقد سُجن (۱۲) عامًا، امتدت من عام ۱۳۹۲ - ۱۲۰۸ هـ، لكونه من قادة الحركة الطلابية التي واجهت نظام القذافي مبكرًا، وصبر تحت التعذيب وبقي صامدًا، ثم عاش من متجر له صغير، وفرح بالثورة الشعبية على القذافي.. توفي يوم الثلاثاء ٢١ جمادي الأولى، ٢ أبريل إثر مرض عضال.

دواوينه: عن الحبِّ والصحو والتجاوز، شظايا العمر المباح، المفارة، قريبًا من القلب، من ذاكرة المكان.

كما صدر له في سنة وفاته كتاب: أتذكر. وذكر له من المخطوط: عن الفراق (شعر)، قطرات (شعر)، روما شيكيات بحثية، كلمات من ذاكرة المكان(٢).

السنوسي محمد الغزالي (7771 - 1.316 = APA1 - 1AP15)مجاهد، عالم، قاض.



ولد في قرية «ترت» بمنطقة درنة في ليبيا. تعلق

(٢) معجم الشعراء الليبيين ٢٠٨/١، دليل المؤلفين الليبيين ص١٥١، معجم الأدباء والكتاب الليبيين ٨٥/١، معجم البابطين ١/٢٥٦)، صحيفة قورينا الجديدة ٢ أبريل ٢٠١٣م، الجزيرة نت ٢٢/٥/٢٢ه.

مرکز الماری می الماری می الماری ا مرکز الماری في ما يا لارد في المام ل درسال، دروريا . والل في

السنوسي حبيب (خطه)

بالعلم منذ صغره، فدرس في بنغازي ودرنة، التحق بالجيش التركى وتدرج في المناصب العسكرية إلى أن كان قائم مقام. شارك في معارك عديدة ضد قوات الطليان تحت قيادة المحاهد عمر المختار، وضد قوات العدو الإنجليزي في مصر، وكلف بمهام جهادية، مثل مجلس التفتيش، والمجلس الحربي، وكيل عن قائد الجهاد، وسجنه الطليان عشرين شهرًا، توجه إلى مصر لإنجاز مهام بتكليف من عمر المختار، تعثر حال الجهاد وحالت ظروف دون عودته فالتحق بالأزهر وحصل منها على الشهادة العالمية، وتكفل برعاية أسر الجاهدين هناك. عاد بعد هزيمة إيطاليا وصار رئيسًا لجمعية عمر المختار بمنطقة سوسة، وتبوأ رئاسة مجلس القضاء الأعلى في بنغازي، كما رأس محكمة الاستئناف الشرعية وأشرف على تدريس رجال القضاء وامتحافه، تقاعد عام ١٣٨٨ه. مات في ٢٢ جمادي الآخرة، الموافق ٢٦ نيسان (أبريل).

له مقالات كتبها في مصر خاصة، ومن مؤلفاته: السبك الحديث في تاريخ برقة القديم والحديث (وصدرت طبعته الثانية بعنوان: برقة قديمًا وحديثًا)، إرشاد القارئ والسامع لكتاب الدرر اللوامع (في التجويد)، حكايتي في قلب ما جرى (مذكرات - خ) $^{(7)}$ .

(٣) من موقع «ليبيا حيل» (محلة حيل ورسالة) بتاريخ ١٥٢٥/١٠/٢٨ه، دليل المؤلفين الليبيين ص١٥٢.

سنية أمين قراعة (۱۰۰ - ۱۲۱۰ هـ = ۲۰۰ - ۱۹۹۰م)

كاتبة وباحثة في التراجم والتاريخ الإسلامي. من مصر. لها قصص تاريخية مستمدة من تاريخ العرب والإسلام والفراعنة واليونان... وكانت مديرة مكتب الصحافة الدولي الذي نشر معظم مؤلفاتها، وبدت سافرة في صورة لها.

من عناوين كتبها: نفرتيتي، ست الملك الفاطمية، نساء محمد، من وحي السماء، مساجد ودول، الإسكندر الأكبر، أم الملوك هند بنت عتبة، عروس الزهد رابعة العدوية، الرسالات الكبرى، ذات النطاقين: أسماء بنت أبي بكر، تاريخ الأزهر، مسلمات خالدات، الفتح الأكبر (مسرحية إسلامية). ولها مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).



سنية صالح (۱۳۵٤ - ۱۹۰۱ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۰م) نادة

ولدت في مصياف بسورية، عملت في مؤسَّسة التبغ بدمشق. نشرت بعضًا من شعرها في مجلات لبنانية، مثل «شعر» و «الآداب» و «مواقف»، وأخرى سورية. فازت بجائزة جريدة «النهار» لأحسن قصيدة حديثة عام ١٩٦١م، كما فازت بجائزة مجلة «حواء» للقصة القصيرة، وجائزة

(۱) القاهرة ع ۱۱۳ (ربيع الأول ۱۶۱۱هـ)، مصادر الأدب النسائي في العالم العربي الحديث ص۲۶۲.

محلة «الحسناء» عن الشعر. وهي زوجة محمد الماغوط.

من تآليفها: حبر الإعدام (شعر)، الزمان الضيق (شعر)، الغبار (قصص)، قصائد (شعر)؛ ذَكرُ الورد<sup>(۲)</sup>.

سنية عبدالوهاب صالح (۱۳۵۱ - ۱۹۳۱ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

سنية قراعة = سنية أمين قراعة

سُها محمد زكي عبدالقادر (۱۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

سهام إسماعيل ميرة (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سهام العارضة (۱۳۷۷ - ۱۶۲۸ ه = ۱۹۶۷ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

سهام عبداللطيف الجمل (١٣٨٥ - ١٤٣٤هـ = ١٩٦٥ - ٢٠١٣م) ناشطة إسلامية.

من المنصورة بمصر. حاصلة على إجازة في اللغة الإنجليزية، ودبلوم في مناهج وطرق التدريس، وآخر في الصحة النفسية، وثالث من معهد إعداد الدعاة للعلوم الشرعية، ورابع في تدريب المدربين من كلية التجارة، ودراسات عليا (ماجستير) في التربية الإسلامية. عملت في مجالات الترجمة

(۲) مصادر الأدب النسائي ص۱٦٧، الكاتبات السوريات ص۱۱۸، ووفاتما هنا: ١٩٨٦م، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٤٢٩، موسوعة شاعرات العرب ٣١٩/١، موسوعة أميرات الشعر العربي ص١٦٨٠.

والتدريب، ودورات التنمية البشرية، والدعوة الإسلامية والعمل الخيري، فقد كانت كانت عضوًا ني الجمعيات الخيرية ومجالات العمل التطوعي، وعضوًا في مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي التنفيذي فيه. توفيت متأثرة بجراحها بعد المعزول محمد مرسي بإطلاق النار الحيّ المعزول محمد مرسي بإطلاق النار الحيّ عليها، في مدينة المنصورة، يوم السبت ٧ ذي الحجة، ١٢ أكتوبر (٣).

سهام القنديلجي (١٣٥٣ - ١٣٩٦ه = ١٩٣٤ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

سهام محمد كمال البلك (۱۳۲۲ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۶۲ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سُهي = سُها

سهير إسحاق مرقص (۲۰۰۰ - ۱٤۳۰ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

سهير أسعد طلعت الصرّاف (۱۰۰۰ - ۱٤٣٢ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

سهیر بدیر موسی (۱۰۰۰ موسی ۱۱۳۳ م) (تکملة معجم المؤلفین)

سهير جابر عصفور (۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٣) الموسوعة الحرة ٢٠١٣/١٠/١٦، الشروق (بالتاريخ السابق).

# سهير عبدالحي عبدالحميد (۱۰۰۰ - ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### سهير عبدالعزيز يوسف (۱۰۰۰ – ۱٤۳۲ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### سهير محمد القلماوي (۱۳۲۹ - ۱۴۱۷ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۷م) أديبة متحررة، ناقدة، مترجمة.

ولدت في القاهرة لأب كردي وأمّ شركسية، من أولى الملتحقات بالجامعة المصرية. تلميذة طه حسين ومصطفى عبدالرازق. تخرجت في الكلية الأمريكية للبنات، وحصلت على

كتبًا، وألفت ثمانين قصة، ومثلت المرأة المصرية في محافل، وحصَّلت جوائز وأوسمة. ماتت في ٢٧ ذي الحجة، ٤ مايو (أيار). ومن كتبها المطبوعة: أحاديث جدَّتي، أدب الخوارج في العصر الأموي، ألف ليلة وليلة، أم عربية، ترويض الشرسة/ شكسبير (ترجمة)، ثم غربت الشمس، ذكرى طه حسين، رسالة أيون لأفلاطون (ترجمة بالاشتراك)، رسائل صينية/ ديكتسون (ترجمة)، روائع خالدة، الشياطين تلهو وقصص أخرى، العالم الشياطين تلهو وقصص أخرى، العالم أنتونيا/ ديلا كاثر (ترجمة)، فن الأدب: المحاكاة. ولها كتب أخرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

سهير محمد نعينع (۱۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

سهيل إ**دريس** (۱۳٤٤ - ۱۹۲۹هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۸م) أديب ناقد، روائي مترجم.



المقاصد الإسلامية، وكان يلبس الجبة والعمامة آنذاك، ورشح للدراسة في كلية فاروق الشرعية، وكان والده إمام مسجد. وذكر من بعد أنه لم «يُخلق» للدراسة الدينية، فتركها وتوجه إلى طريق «الأدب والفكر واللغة» وقد تعلم الفرنسية، وحصل على دبلوم في الصحافة، وتدرَّب في جريدة «بيروت»، ثم عمل في غيرها، كالصياد، وبيروت المساء، والجديد. ثم حصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون بباريس، وصار أستاذ الترجمة والنقد الأدبي في الجامعة الأمريكية ببيروت، وأسَّس محلة «الآداب» ورأس تحريرها منذ ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م)، كما أسَّس دار الآداب، وشارك في تأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين. ويفهم من كلام كتَّاب أنه كان ينشد العلمانية، وإن لم يكن ملزمًا بحزب أو بشخص أو نظام، لكنه ركز في دار نشره على طبع كتب الوجودية والحداثية، وقد تأثر بالوجودية كثيرًا عندما كان في باريس، وأصدر ترجماتها، كما واجه في مجلة الآداب الفكر الماركسي من قبل الفكر العروبي، وانتصر كذلك

للشعر الكلاسيكي ضد محلة «شعر» التي

کل اس اید اداک خالصیف منتحدث مویلا تها ارسی مقاار به اداک میا ارسی مقاار به ایم ایک ایس مقال به ایم ایک می مقال به ایم ایک ایم می دودی و اید تعلق کریمیلی اطیب تمثیاتی لها ایم بیمبها ایم به می دودی واحد تبلغ کریمیلی اطیب تمثیاتی لها ایم بیمبها ایم به ایک واحده کایا به المیان تها ایم ایمی دادی و ایم بین ایک و ایمی تنظیل کریمیلی کریمی

#### سهير القلماوي (خطها وتوقيعها)

الماجستير بإشراف طه حسين عن موضوع «أدب فرقة الخوارج»، ثم الدكتوراه في «حكايات ألف ليلة وليلة» عام ١٣٦٠ه من جامعة السوربون بباريس، فكانت أول عربية تحصل على هذه الدرجة. درَّست في جامعة القاهرة وصارت رئيسة قسم اللغة العربية بما، رئيسة بحلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، عضو مجلس الشعب، إلى جانب عضويتها في لجان عدة. رفضت تولي الوزارة ومشاركة في «تحرير» المرأة، وكانت «أمينة» المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي، ورئيسة لجنة ثقافة الطفل في المجلس الأعلى للثقافة. لها ثقافة الطفل في المجلس الأعلى للثقافة. لها دراسات عديدة، وألقت محاضرات، وترجمت



(۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ١٥٤، موسوعة أعلام مصر ص ٢٤٥، مصادر الأدب النسائي ص ٥٩٥، العلومات الفيصل ع ٢٤١، مره ١١٥، هيئة الكتاب ص ١٥، المعلومات ع (١٠٠٦م) ص ١٤٧، أيام من شبابحم ص ١٠٠٠، موسوعة بيت الحكمة (١٢٣١، رسائل طه حسين ص ٢٠، معجم أعلام النساء ص ١٠٠٨، أديبات عربيات ٢٠/٢، وملف عنها في مجلة فصول ع ٢٠ صيف وخريف ٢٠٠٢، (وبآخرها قائمة بمؤلفاتها وتوثيق لمقالاتها)، الموسوعة العربية الميسرة ٢٠٠٢، الموسوعة الكربي لمشاهير الكرد ١٣٥/٥،

المعيقي إذاعة المونسية تحية محلصة مع إعبابي بنساط الكيرالذي يدل على طموح عقلم مد أجل تجويد الادا، الإعلامي والإذاعي ورفع سنواه وجعل النفافة الأد فعاكمة في حدمة المحتف والأمة وسيطي والأمة وسيطي والأمة الآدال البائم

#### سهيل إدريس (خطه وتوقيعه)

انتصرت للشعر المنثور، كما أصدرت داره كل المؤلفات (؟) التي مُنعت في بلادها، وفي مقدمتها رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، وعُرف بروايته «الحي اللاتيني» التي تعكس الصدمة الناتجة عن لقاء الثقافة العربية بالغربية، من خلال قصة حبّ طالب عربي وفتاة فرنسية. توفي يوم الأربعاء ١٣ صفر، ٢٠ شباط (فبراير).

ومماكتب في أدبه:

البطل في ثلاثية سهيل إدريس: المسيرة - الأبعاد/ سهيل الشملي.

سهيل إدريس في قصصه ومواقفه الأدبية/ جورج أزوط (الأصل: رسالة دكتوراه). تأثير سارتر في أدب سهيل إدريس/ شتوح قنية (رسالة ماجستير).



سهيل إدريس أسس مجلة (الآداب) ورأس تحريرها

من رواياته وقصصه: أشواق، كلهن نساء، الحي اللاتيني، الدمع المرّ، رحماكِ يا دمشق، العراء، قصص سهيل إدريس (٢ج)، أقاصيص، دراسات ومسرحيات: القصة في لبنان.

ترجمات وقواميس: سارتر والوجودية لألبرس، مسرحيات سارتر، الطاعون الأكبر لألبير كامو، المنهل (قاموس فرنسي – عربي) مع جبور عبدالنور، من أكن في اعتقادك لروجيه جارودي، كامو والتمرد لروجيه دولوباي، وقف

التنفيذ لسارتر.

غيرها: ذكريات الأدب والحبّ (ج١). وكتب وترجمات أخرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### سهيل أيوب = سهيل زكي أيوب

سهيل بن جاسم السهلي (١٣٩٦ - ١٣٩٦ه = ١٩٧٦ - ٣٠٠٣م) أمير المجاهدين العرب في كردستان. لقبه «ياسين البحر».



ولد في الدمّام بالسعودية، جاهد في أفغانستان، وطاجكستان، ثم البوسنة، عاد إلى الشيشان وجاهد مع خطاب، ثم رجع إلى السعودية وسُجن، توجّه إلى كردستان العراق بعد الاحتلال الأمريكي لها، وقاد الجاهدين العرب هناك، وكان منضمًا إلى «أنصار الإسلام». وسمي أميرًا على (الأنصار

العرب)، وقُتل هناك في ٢٥ محرم(٢).

سهيل خليل (١٣٦٤ - ١٤٢٩ه = ١٩٤٤ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

سهیل رشید سکریة (۱۳۵۹ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۵م) (تکملة معجم المؤلفین)

سهیل زکي أیوب (۱۳۵۲ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۳۳ - ۱۹۹۲م) حقوقي مترجم.



ولد في دمشق، عمل محاميًا بعد تخرجه في كلية الحقوق، وكان عضو جمعية القصة والرواية في اتحاد الكُتاب العرب، وعضو محلس مطرانية السريان الكاثوليك بدمشق. أجاد الترجمة من الإنجليزية والفرنسية، وأشرف على تحرير محلة «المحامون». ومات في ٢٤ شوال، ٢٦ نيسان.

هذّب ولخّص عددًا من حكايات ألف ليلة وليلة، وأصدر سلسلة كتب بوليسية، وأخرى عن الأساطير والمغامرات، وترجم ٣٤ كتابًا في الرواية والقصة القصيرة والسير والطفل، وله ديوان شعر مطبوع بعنوان: جرار الطيب، وآخر لم يصدر، بعنوان: لكأنني سكرى تراني أنسى.

ومن عناوين مؤلفاته وترجماته: المؤلفات المختارة/ مكسيم غوركي (٦ج)، علي

(٢) حديث عنه في موقع: حوار الخيمة العربية (٢٣٤هـ).

(١) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢٢٩/١، موسوعة أعلام

العرب المبلعين ١٠/١، معجم الروائيين العرب ص١٩٠٠،

الأهرام ع ٤٤٢٧٧ (٢٠٢٠/١٤٢هـ)، معجم أسماء الأسر

ص٧٨. وخطه من موقع إذاعة المنستير.

محمود طه: شعر ودراسة، الجذور: كونتا كينتي/ أليكس هاليي (ترجمة مع فؤاد أيوب)، قصص مختارة من الأدب الفرنسي، روائع من الأدب السوفيتي، مالقا (قصة)، قصص للناشئين (١١) قصة. وله ترجمات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١٠).

#### سهیل سلیم محامید (۱۳۵۷ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۳۸ - ۱۹۹۸م) ناعر.

من مدينة حيفا. درس حتى الصف العاشر، واشتغل بالأعمال الحرة، ثم اشتغل معلمًا في أم الفحم. أسَّس مع زملائه (جمعية نسيم السنديان)، كتب الشعر والمسرحية، والتزم بقضايا وطنية وإنسانية. أخرج ومثَّل في مسرحيات، ونشط سياسيًا واجتماعيًا.

وله عدد من الدواوين، مثل: اغتصاب، من صدى النزيف. ومجموعتان قصصيتان مخطوطتان، وعشر مسرحيات، وترجم العديد من القصائد من العبرية إلى العربية(٢).

# سهيل السيد أحمد (١٣٥١ - ١٣٣٢ه = ١٩٣٢ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### سهیل طویلة (۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۱م) محرر صحفی.



(۱) أعضاء اتحاد الكتاب ص١٠١، معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) الفيصل ع ٢٥٧ ص١١٥، معجم البابطين لشعراء العربية. وإضافة معلومات.

من بيروت. رئيس تحرير جريدة «النداء»، المدير العام المسؤول بجريدة الحزب الشيوعي الفكرية «الطريق». عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني. كتب مقالات وافتتاحيات مشبعة بالفكر الماركسي في الدوريتين المذكورتين وفي كبريات الصحف اللبنانية والغربية، ليكون واحدًا من منظّري الحزب، ومن قادة الرأي لدى اليسار. قُتل في شهر شباط(۱).

#### سهیل عثمان (۱۳۶۹ – ۱۹۰۷ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۸۱م) کاتب، باحث فی الفلسفة.



من حماة. مجاز في الفلسفة. درَّس في ثانويات حماة، وكان مدربًا ميدانيًا في التدريب المستمر مديرية التربية في مدينته، وعضوًا في جمعية البحوث والدراسات باتحاد الكُتاب. مات في ٨ ربيع الآخر، ١٠ كانون الأول.

من مؤلفاته: الطاقة العربية: دراسة في المجتمع العربي (بالاشتراك مع أنور العقاد)، المحصول الفكري للمتنبي (مع منير كنعان)، من مقدمة ابن خلدون: السياسة والاقتصاد (اختيار وتحقيق بالاشتراك مع محمد درويش)، معجم الأساطير اليونانية والرومانية: أعلام م مفهومات - انعكاسات فنية (بالاشتراك مع عبدالرزاق الأصفر)، فلسفة العلوم مع عبدالرزاق الأصفر)، فلسفة العلوم الاجتماعية من ١٨٦٠ - ١٩٧٢م/أندريه أكون وآخرون (ترجمة مع السابق)،

(٣) قرى ومدن لبنان ٢٤٨/٣، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص١٦٤، مع إضافات مما كتبه باسم البكور وغيره في الشبكة العالمية للمعلومات.

مختارات من تهذيب الأخلاق لمسكويه، آخر شياطين الشعر، إسهام في الفكر الحضاري والنقدي(<sup>١)</sup>.

# سهيل فارس الخوري (۱۳۲۱ - ۱۲۱۲ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۲م) رياضي إداري حقوقي.



من دمشق. نال درجة الدكتوراه في الحقوق من معهد الحقوق بباريس، ثم كان أستاذًا في معهد الحقوق العربي بدمشق، ووزيرًا للشؤون البلدية، ورئيس اللجنة الأولمبية في سورية، واتحاد كرة القدم، والاتحاد الدولي للرماية، ورئيس جمعية خريجي المدارس العازارية(°).

سهیل کنعان (۲۰۰۰ – ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۵م) فنان.



(٤) أعضاء اتحاد الكتاب ص٧٨٩، معجم المؤلفين السوريين ص ٢٤١٣، موسوعة أعلام سورية ٢٤٤/٣. (٥) موسوعة الأسر الدمشقية ٧١١/١، وصورته من موقع

من سورية. لعله من قرى القرداحة. قضى أربعين عامًا في خدمة الفن والفنانين، عمل نقيبًا للفنانين السوريين، ومؤسِّسًا لاتحاد الفنانين العرب مع سعد الدين وهبة، قدَّم مئات البرامج والتمثيليات الإذاعية، مع أعمال مسرحية وسينمائية. ومات في شهر ذي الحجة، وسط كانون الثاني (١).

سهيل نعمة الله عبود (١٣٧٣ - ١٤٣٦ه = ١٩٥٣ - ٢٠١١م) كاتب ومحرر صحفي.



ولد في بلدة جاج الجبلية بلبنان، قصد كلية التربية في الجامعة اللبنانية، انتمى إلى الحزب الشيوعي وتفرَّغ له، وعمل في جريدة (النداء)، واستقرَّ في منطقة عائشة بكار. وكان معارضًا للوجود السوري في لبنان، ومعارضًا لغزو صدام الكويت، ولما انهار الاتحاد السوفيتي وانحسرت الشيوعية لم يأبه بالخلافات في الحزب الشيوعي، فكان مع التغيير، ومع غورباتشوف ثم يلتسين، لكنه لم يقطع علاقاته مع اليسار والحزب الشيوعي. وكان قارئًا نهمًا، يعرف التواريخ ويزور السياسيين، وتوجه إلى الكويت ليعمل في صحافتها وخاصة (القبس)، وصار خبيرًا للشؤون الداخلية الكويتية، وحلَّل الأحداث السياسية على مستوى العالم العربي، ويستشيره السياسيون وأصحاب المشاريع الصحافية. وكان مع المقاومة ضدَّ الكيان الصهيوني، وله ملاحظات على (حزب

(١) حريدة الثورة (سورية) ٣/٦/٥٠٠٥م.

الله)، قريبًا من (ميشال عون)، ومع المواقف السياسية للكنيسة المارونية، ولم يتزوج. مات في يوم السبت ٨ شعبان ٩ تموز. كان له مشروع قبل عشرين عامًا من وفاته

كان له مسروع قبل عسرين عاما من وقاله لكتابة (تاريخ) مشواره الصحفي والسياسي، وبقي مخطوطًا أو جاهزًا للنشر (٢).

# سهيلة ياسين الجبوري (١٣٥٤ - ١٤١١م)

باحثة في الخطّ العربي والزخرفة الإسلامية. ولدت في بغداد، حصلت على الماجستير من قسم الآثار بكلية الآداب، درَّست طلبة قسم الآثار وقسم الفن في كلية البنات، وفي أكاديمية الفنون الجميلة. شاركت في القاء محاضرات على مبعوثي جامعة الدول العربية وعلى جمعية الخطاطين العراقيين، كما شاركت ببحوث في مؤتمرات عديدة، وانتخبت نائبة لرئيس جمعية الخطاطين.

لها من الكتب: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي (وأصله رسالتها في الماجستير)، الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق، المواد المستعملة في كتابة الكتب بالخط العربي في العصر العباسي<sup>(7)</sup>.

### سهیلة یاسین الریماوي (۱۳۲۷ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۲م)

باحثة في التاريخ.

من مواليد مدينة حمص بسورية، ثم تجنّست بالجنسية الأردنية، حصلت على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة عين شمس بالقاهرة، ثم درّست في الجامعة الأردنية، وأسهمت علميًا في مؤتمرات وندوات، وأعدّت بحوثًا، وكانت عضوًا في هيئات وجمعيات محلية ودولية متخصّصة، مثل: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية،

(۲) مما كتبه إبراهيم الأمين في صحيفة (القبس) ع ۱۳۲۷۲۱۳۲/۸/۱۰).

(٣) موسوعة أعلام العراق ٩٠/١، معجم المؤلفين العراقيين
 ٦٨/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٢١/٣.

اتحاد الجامعيات، الاتحاد النسائي الأردني. طبع لها كتاب: من وحي السد العالي (ثورة أمة وقلب أم)، الحكم الحزبي في سوريا أيام الانتداب الفرنسي ١٩٢٠ – ١٩٤٥م (أصله رسالة دكتوراه)، الحكم الحزبي في سوريا أيام العهد الفيصلي ١٩١٨ – ١٩٢٠، جمعية العربية الفتاة السرية ١٩١٩ – ١٩١٨م. وعنوان رسالتها في الماجستير: الحياة الحزبية

في سوريا من سنة ١٩٠٨ – ١٩٢٠م. وذكر لها (قيد الإعداد): عبدالرحمن الكواكبي:(فكره السياسي من خلال كتبه)، البعد التنظيمي للجمعيات السياسية في بلاد الشام خلال قرن (١٨٧٥ – ١٩٧٥م). ولها بحوث منشورة وأخرى مقبولة للنشر(4).

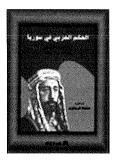

سوزان طه حسین (۱۳۱۳ - ۱۶۰۹ه = ۱۸۹۰ - ۱۹۸۹م) نبه.

زوجة طه حسين الفرنسية. اسمها الصحيح: ماري. كانت «زميلته» في جامعة مونبيليه أثناء بعثته إلى فرنسا. وقد ذكر إعجابه بها، وبصوتها العذب في الجزء الثالث من ذكرياته «الأيام»، وكانت تقرأ عليه كتبًا من عيون الأدب الفرنسي والتاريخ الروماني واليوناني، وتساعده في كتابة المحاضرات. واقترن بها يوم وساعده في كتابة المحاضرات. واقترن بها يوم ومؤنس. وقد توفيت أمينة قبل أمها بأشهر ومؤنس اعتنق النصرانية وأعلنها في قليلة، ومؤنس اعتنق النصرانية وأعلنها في إحدى الكنائس بفرنسا. وماتت في ٢٤

(٤) بيبلوغرافيا الكاتبة الأردنية ص٨١.

ذي الحجة، ٢٧ يوليو.

أصدرت مذكراتها مع زوجها بعنوان: «معك» عن دار المعارف بالقاهرة، في سلسلة اقرأ. ونقدها، أو استنتج منها أمورًا الكاتب الإسلامي «أنور الجندي» فأصدر: الوجه الآخر لطه حسين من مذكرات السيدة سوزان (معك). – القاهرة: دار الاعتصام(١٠).



سوزان عبدالهادي (۱۰۰۰ – ۱۶۳۱ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

سوزان علي الهراس (۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

سوسن السباعي الجابي (۱۳۸٤ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۹۱ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

سوسن سعد الدين الروبي (۱۰۰۰ - ۱٤٣٤ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

سوسن سليمان يحيى (۱۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (١) ينظر ما كتبه الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة القاهرة في صحيفة "المسلمون" ع ١٧٦ (١١/٣/ ١٤٠٨هـ). ولها ترجمة موجزة في: ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص٦٢.

#### سوسن عثمان عبداللطيف (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۲ - ۲۰۱۱م) خبيرة اجتماعية.

من مصر. تزوجت بعد حصولها على الشهادة الابتدائية، تابعت دراستها حتى حصلت على الماجستير والدكتوراه في الخدمة الاجتماعية من جامعة حلوان. أستاذة ورئيسة قسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في القاهرة، رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية لتدعيم الأسرة، نائبة الأسرة العالمية، عضو منظمة الأسرة العالمية، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية، نالت جائزة الأم المثالية بمصر عام ٥٠٤ ه، كرّمت في الأمم المتحدة عام ٤١٤ ه لجهودها في الإعداد العام الدولي للأسرة. توفيت يوم السبت ٩ ربيع الأول، ١٢ فبراير.

ولها من الكتب: تنظيم المجتمع: النشأة التاريخية – الأسس المهنية، التنمية المحلية للمجتمعات الريفية الحضرية الصحراوية والمستحدثة، التنمية المحلية: القضايا الأساسية الخدمة الاجتماعية، التغيرات التي طرأت على الأسرة في المجتمعات الحضرية: دراسة مطبقة على محافظة القاهرة وبور سعيد والإسكندرية والسويس، التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية بين النظرية والتطبيق (مع نعمات محمد الدمرداش)، دليل التدريب الميداني الميداني لطلاب الخدمة الاجتماعية (مع الميداني لطلاب الخدمة الاجتماعية (مع محمد مصطفى) (۲).

# سويلم العلي السهلي (١٣٣٤ - ١٤٠٦ه = ١٩١٥ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (۲) موقع منظمة الأسرة العربية (استفيد من مواضع منه في ربيع الأول ۱٤٣٤هـ)، ۱۰۰۰ شخصية نسائية مصرية ص.٦٣٠

سي عبدالله = سليمان بن طوبال (لخضر)

سى موسى = صدار السنوسي

سیّد إبراهیم الجیّار (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۸م) باحث تربوي.

من مصر. نال شهادة الدكتوراه الفلسفة في التربية من جامعة لندن. أستاذ في كلية التربية بجامعة عين شمس. توفي في الأسبوع الثاني من شهر صفر، الثالث من شهر شباط (فبراير).

من عناوين كتبه التي وقفت عليها: تاريخ التعليم الحديث في مصر وأبعاده الثقافية، التربية ومشكلات المجتمع: مجموعة دراسات، التوجيه الفلسفي والاجتماعي للتربية، دراسات في التجديد التربوي، دراسات في تاريخ الفكر التربوي.



سیِّد إبراهیم درویش (۱۰۰۰ - ۱٤۲۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

سیِّد إبراهیم علی (۱۳۱٤ - ۱۶۱۶ه = ۱۸۹۲ - ۱۹۹۱م) شیخ الخطاطین العرب وعمیدهم.





من مواليد القاهرة. عشق الخط العربي منذ أن وعي الكتابة، وقاده هذا العشق للالتحاق بكلية دار العلوم، وفيها تخرج ليعمل عام ١٣٣٧ه مدرسًا للخط في المدارس المصرية، ثم أستاذًا في مدرسة تحسين الخطوط، وكلية دار العلوم، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعهد المخطوطات العربية، إلى جانب عضويته في الجحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية، ومشاركاته في لجان تطوير تدريس الخط على مستوى العالم العربي. تربى على يديه أفواج من الخطاطين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وقد ترك بصمات واضحة على مسيرة الخط العربي، وتصدّى بقوة لمحاولة تغيير الحروف العربية خلال مشاركته في لجنة تيسير الكتابة العربية التابعة لجمع فؤاد الأول عام ١٩٤٧م. وكان شاعرًا مجيدًا، وهو أحد مؤسسي جماعة أبو للو التي ترأسها في أول عهدها أحمد شوقي.

> ونشرت مجلتها أشعارًا رقيقة له، منها: كلفتُ نـفسي بالفن

وكم للفنّ سحـــرُ قد أضــاعَ العمرَ في ريعــانه خــطٌّ وشعرُ

#### كلما سطرتُ سطرًا

ضاع من عمري سطرُ



لوحة للخطاط سيد إبراهيم

وترك إلى جانب قصائده التي لم يضمّها ديوان، ومجموعة من المقالات الأدبية نشرت في مجلات ثقافية عدة، كما خلّف تراثًا مطبوعًا في مجال الخط العربي يندر أن يتكرر مثله، وكان قد أعدَّ موسوعة بعنوان «نماذج من الخط العربي» وقد وافاه الأجل في القاهرة قبل أن ينشره، في ٢٨ من شهر رجب.

وصدر: كتالوج اللوحات الفائزة في المسابقة الدولية الخامسة لفنّ الخطّ في ذكرى الخطّاط سيّد إبراهيم.

من أعماله: فنُّ الخطّ العربي: نماذج من الخطّ الثلث والنسخ والفارسي والرقعة والديواني، الخطّ العربي: ألفتها وكتبتها للمملكة العربية السعودية لجنة مكونة من سيد إبراهيم وآخرين، خطّ الرقعة، روائع الخطّ العربي (وقد طبع في الولايات المتحدة الأمريكية بإشراف محمد على حافظ وطلال خالد حافظ)(۱).

سیّد إبراهیم کریم (۱۳۳۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۰م) مهندس وخبیر معماري ریادي.



ولد في القاهرة، أول مصري حصل على الدكتوراه في العمارة من جامعة زيورخ عام ۱۳۵۷ه (۱۹۳۸م)، وسجل أول مكتب استشاري في مصر، كما أصدر أول محلة للعمارة والفنون في السنة نفسها، وهو أول مصري عين مستشارًا للتعمير والتخطيط بالأمم المتحدة، أستاذ بالجامعة التي تخرَّج منها، وبجامعة القاهرة، وضع تصميمات مدن عربية، وخطُّط القاهرة الكبرى وغيرها، وضع مشروع حماية الآثار من أخطار السدِّ العالى، وترميم أبي الهول، وصمَّم مباني عدة، وكثيرًا من القصور في دول الخليج العربي والعالم العربي، ومن مشروعاته العالمية مشروع قناطر جبل طارق، وحماية دول حوض البحر المتوسط من ارتفاع منسوب مياه البحر، وكان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، حصَّل جوائز وأوسمة، ومات يوم الاثنين ١٢ جمادي الآخرة، ١٨ يوليو

له: «موسوعة الحضارة» في ١٨ جزءًا، لغز المرم الأكبر (٢).

#### سيِّد أحمد البوّاب (۲۰۰۰ - ۱٤۳۰هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م)

خبير اقتصادي.

من مصر. أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة عين شمس، وكيل أول الوزارة ببنك

(۲) موسوعة أعلام مصر ص ۲٤٩، المصور ع ۲۱۸٤ (۱۲ آب
 آب ۲۰۰۵م) ص ۲٤٠

ويبدو أن هناك شخصًا آخر باسم «سيد كريم» حيث وقفت له على مؤلف بعنوان: الكاتب المصري وأدب القصة العالمي؟ (۱) خطاطون مبدعون ص۱۲۳، معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين ص۷٥، النشرة الإخبارية (رحب ١٤١٥هـ) ص٤٤، وملف عنه في العدد الأول من مجلة حروف عربية، الموسوعة العربية العالمية ٢٠/١٣، الفيصل ع ٢٠٧ (رمضان ١٤١هـ) ص ١٣٥٠، آفاق الثقافة والتراث ع٤ (شوال ١٤١هـ) ص ١١٩، واللوحتان الخطيتان من شبكة المبدعين.

الاستثمار القومي، مستشار رئيس مجلس الوزراء، خبير التخطيط الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة، مات في ١٨ رمضان، ٨ سبتمبر.

وله كتب، مثل: التخطيط الاشتراكي اللامركزي في يوغسلافيا، ميزانية الأداء لخدمة الكفاءة في الحكومة، الميزانية الاستثمارية لخدمة تخطيط التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة (مع عاطف السيد).

سيِّد أحمد الحردلو (١٣٥٩ - ١٤٣٣هـ = ١٩٤٠ - ٢٠١٢هـ)



ولادته في قرية ناوا بالولاية الشمالية في السودان. حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة القاهرة، والماجستير من جامعة كلير منوفرا. وقد درَّس، ثم انتقل إلى السلك الدبلوماسي، فعمل سفيرًا في كنشاسا، وترقَّى إلى أن صار سفيرًا فوق العادة. وعمل محررًا ومراسلًا لصحف سودانية وعربية، وشارك في مؤتمرات رسمية ولقاءات ومهرجانات ثقافية، ونظم بالفصحى والعامية، وغنى له مطربون.

ومعظم آثاره دواوین شعر، مثل: غدًا نلتقي، مقدمات، كتاب مفتوح إلى حضرة الإمام، بكائية على بحر القلزم، خربشات على دفتر الوطن، الخرطوم يا حبيبتي، أنتم

الناس أيها اليمانيون، أغنية إلى يافا، نحن من علم الغرام، ملعون أبوكي بلد (قصص)، مسدار عشان بلدي، نحن (قصيدة طويلة بالعامية)، السودان، سندباد في بلاد السجم والرماد، عرضحال من جملة أهالي السافل يوصل. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

سيِّد أحمد خليفة (١٣٥٩ - ١٤٣١ه = ١٩٤٠ - ٢٠١٠م) كاتب ومحرر صحفي.



من أهالي الدبيبة في منطقة مروي شمال السودان، نشأ في الخرطوم، وعمل في السكة الحديد في بداية حياته، ثم عمل صحفيًا بجريدة «الصحافة»، ومضى إلى السعودية ليعمل في جريدة «اللدينة» مدة طويلة، وتسلم إدارة مكتبها في الخرطوم، كما عمل في جريدة «الشرق الأوسط»، وصحيفة «صوت الأمة»، وعاد إلى بلده ليؤسس ويترأس صحيفة «الوطن» اليومية، وليكون صاحب عمود فيها، واهتم بالشأن الإفريقي، وكان من الخبراء بشؤون المنطقة، وخاض معارك صحفية عديدة، وامتدت وأحد لم رجب، ٢٠ يونيه(٢).



سيد أحمد خليفة مؤسس ورئيس تحرير صحيقة (الوطن)

سیّد أحمد رضوان (۱۳۲۶ - ۱۶۱۲ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد أحمد سلامة (۲۰۰۰ - ۲۶۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

سيِّد أحمد الشال (۲۰۰۰ - ۱٤٣٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) من علماء الأزهر.

مدير عام التعليم الثانوي بالأزهر، عضو موسوعة الفقه الإسلامي، عضو المجالس القومية المتخصصة. نعي في ٧ رمضان، ١٦ دمنه.

من تآليفه: دعاء الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم.

السيِّد بن أحمد صقر (١٣٣٥ - ١٤١٠ه = ١٩١٥ - ١٩٨٩م) أديب لغوي محقق.

ولد في قرية صفط تراب، القريبة من طنطا بمصر، وهي القرية التي ولد فيها العلامة يوسف القرضاوي، نشأ في بيت علم، اختلف إلى حلقات العلم بالأزهر وهو صغير، وتخرَّج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، من شيوخه والده العالم، ومحمد

<sup>(</sup>۱) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٢١٤، معجم المؤلفين السودانيين ٤٣/٢، معجم البابطين للشعراء العرب ط٣، وصورته من منتديات الحصاحيصا. (٢) كفر ووتر (موقع صحيفة سودانية)، إثر وفاته.

الخضر حسين، وأحمد محمد شاكر، وعباس محمود العقاد، جدَّ في طلب العلم، وكان متوقد الذكاء، سريع الحفظ، اهتم بالأدب واللغة كثيرًا وبرع فيها، ثم بالعلوم الشرعية. درَّس في كلية أصول الدين بالأزهر، واختير عضوًا في لجان علمية. درَّس في الكويت ثلاث سنوات، وعاد ليكون أمينًا عامًا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية، ثم درَّس في كلية الشريعة بمكة المكرمة، وأشرف فيها على رسائل جامعية. وكان صارمًا، فيه حدَّة طبع واعتداد بالنفس، وعزَّة وأنفة، وعُسر في الخُلق، كريمًا، لم يسع وراء منصب، ولم يركض خلف جاه. ولم يكن يرتدي الزيَّ الأزهري. وكان أسلوبه في التدريس قائمًا على الجدِّ والصرامة والإتقان، وكان ذا علم جامع بالمكتبة العربية، في تحقيقه ومقالاته جدة وإبداع، وأفكار وآراء، وخبايا علوم وكنوز مسائل، وتعليقات نفيسة، مع أسلوب جزل ورصين، ونقد جريء. مات يوم السبت ٣ جمادي الآخرة، ٢ ديسمبر.

من آثاره: حقق الكتب التالية: إعجاز القرآن للباقلاني، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، أسباب النزول للواحدي، فتح الباري لابن حجر (٣جه، لم يتم)، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضى عياض، دلائل النبوة للبيهقى (محلد واحد، لم يتم)، معرفة السنن والآثار للبيهقى (محلد واحد، لم يتم)، مناقب الشافعي (٢مج)، شرح السنة للبغوي (محلد واحد، محمد الأحمدي أبي النور، لم يتم)، جمع وشرح ديوان علقمة بن الفحل، مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني، الهوامل والشوامل لأبي حيان التوحيدي ومسكويه، البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (محلد واحد، تحقيق مع أحمد أمين، لم يتم)، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للآمدي (محلدان، مع أحمد أمين، لم يتم)، الصاحبي لابن فارس، مقالات

العلامة المحقق اللغوي الأديب السيد أحمد صقر/ جمع وإعداد أحمد بن موسى الحازمي، وجد منه بعنوان: مقدمات العلامة المحقق اللغوي الأديب السيد أحمد صقر(۱).



سیّد أحمد طه (۲۰۰۰ - ۱۶۲۸ = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد أحمد كامل أبو النيل (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

سیِّد أحمد مرعي (۱۳۳۲ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۳م) مهندس زراعی وزیر.



من الشرقية بمصر، حاصل على إجازة في الزراعة من جامعة القاهرة، أسهم في إنشاء نقابة الزراعيين، عين رئيسًا لمحلس إدارة بنك التسليف الزراعي، ووزير دولة للإصلاح

 (١) ثما كتبه أحمد بن موسى الحازمي في موقع الألوكة ١٩٠/١/١ ١٤٣، الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام ص ٦٨ (وفيه وفاته ١٩٦٩م)؟

الزراعي، ووزيرًا للزراعة، ونائبًا لرئيس الوزراء واستصلاح الأراضي، ورئيسًا لجلس الشعب عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م)، ومساعدًا لرئيس الجمهورية في السنة نفسها، وقدم استقالته عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م). وكان صهر السيادات ومستشاره السياسي. واقترن السادات ومستشاره السياسي، واقترن الزراعي عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م)، وقد ذكر في كتابه (أوراق سياسية) أنه نادم على ذكر في شؤون الإصلاح الزراعي! مات في دخوله في شؤون الإصلاح الزراعي! مات في دخوله في شؤون الإصلاح الزراعي! مات في

صدر فيه كتاب: سيد مرعي شريك و شاهد على عصور الليبرالية و الثورة والانفتاح في مصر المعاصرة ١٩٤٤م.

أجري معه حوار وضُمِّن كتابًا بعنوان: قصة السوفيت مع مصر: حوار مع سيد مرعي وآخرين/ أجرى الحوار محمد عودة، فيليب جلاب، سعد كامل. وله: أوراق سياسية(٢).

# سیّد أحمد الناصري (۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰٤م)

مؤرِّخ.

من مصر. أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة القاهرة، عضو جمعية المؤرخين العرب، عضو اللجنة العلمية الدائمة للآثار، عضو لجنة التراث الحضاري بالمحالس القومية المتخصصة، حاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية. مات يوم الخميس وجائزة الدولة التشجيعية. مات يوم الخميس

من مؤلفاته: الإغريق: تاريخهم وحضارهم: من حضارة كريت حتى قيام إمبراطورية الإسكندر الأكبر، الإغريق: تاريخهم وحضارهم: من العصر الهيللادى حتى بداية العصر الهللينستى، تاريخ الإمبراطورية الرومانية

(٢) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٥٠ مع إضافات.

السياسي والحضاري، الحرب والمحتمع القلم: دور دارسات في أسباب الحروب ومسبباتها، دور مصر التاريخي بين شبه الجزيرة وأفريقيا في عصور ما قبل الإسلام، الروم والمشرق العربي، فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه، قضية التاريخ القلم، قيام وسقوط الفاشية. وله بحوث طويلة ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين).



السيِّد أحمد الوهدان (۱۳۵۸ - ۱۶۲۵ه = ۱۹۳۹ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد بدير (١٣٣٣ – ١٤٠٦هـ = ١٩١٥ – ١٩٨٦م) فنان موهوب.



من مواليد القاهرة. حصل على الشهادة الثانوية العامة، وترك دراسة الطبّ البيطري لأجل الفنّ. دخل المسرح من باب الهواية عن طريق جمعية «أنصار التمثيل والسينما»، وتولَّ رئاستها فيما بعد. اشتهر بلقب «الفنان

الرابع» نسبة إلى الوسائل الثقافية الأربع التي عمل فيها، وهي الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون. عمل مترجمًا ومقتبسًا ومؤلفًا ومخرجًا إذاعيًا وتلفزيونيًا ومسرحيًا وسينمائيًا، ممثلًا للكوميديا والتراجيديا، مؤديًا النماذج المعقدة. وارتقى منصب رئاسة مجلسي إدارة هيئة السينما والمسرح والموسيقى، وأنشأ فرق مسرح التلفزيون التي بلغت إحدى عشرة فرقة مسرحية. وهو صاحب ثلاثة آلاف مثيلية إذاعية بين كتابة وإخراج وتمثيل. ونال جائزة الدولة التقديرية. توفي يوم الجمعة ٢٥ جائزة الدولة التقديرية. توفي يوم الجمعة ٢٥ ذي الحجة، ٣٠ يناير(۱).

# سیّد تهلیل أحمد (۲۰۰۰ – ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م)

صحفي إعلامي بارز.

من الصومال. رئيس مجموعة هورن أفريك الإعلامية، مدير إذاعة وتلفزيون هورن أفريك. أطلق مسلحون مجهولون النار عليه في العاصمة مقديشو ومات في الفور، في ٩ صفر، ٤ شباط (فبراير)(٢).

سیِّد توفیق أحمد (۱۳۵٦ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۳۷ - ۱۹۹۰م) عام آثار.



سيد توفيق مع أثر جديد أثناء تنقيباته

من أوائل خريجي قسم الآثار بجامعة القاهرة، (۱) الأخبار ع ۱۰۷۱۲ (۱۲۰۷/۱/۱۲)، الجمهورية ع ۱۹۶۰ (۱۱۹۲۰)، وز اليوسف ع ۳۰۳ (۸) (۱۹۸۲/۹/۸)، موسوعة المخرجين ص ۸۲، أهل الفن ص ۲۸۰ (۱۹۸۰ ما سال ۳۰۰ ما الله سن س ۲۸۰ الله سن سند ما سال ۳۰۰ ما

(٢) الجزيرة نت ٢/٩ ٣٠٠/٢٨.

حصل على الدكتوراه في الآثار من جامعة جوتنجن بألمانيا، وعاد ليدرّس، ويرأس الجانب المصري في معبد الأقصر عام ١٣٨٧ه (١٩٦٧م)، ونشر خلالها سلسلة من المقالات تتناول حقبة حور محب (حوالي ١٢٩٥ ق.م)، ثم تولى عمادة كلية الآثار، ونقب في منطقة سقارة الأثرية واكتشف أشياء مذهلة، ثم تولى رئاسة هيئة الآثار المصرية عام ١٤٠٨ه (١٩٨٨م)، وقد بُدئ في عهده ترميم تمثال أبي الهول، وكان عضوًا في أكثر من جمعية دولية للآثار، ومات في جمادى الآخرة، ١٩٨٩مسمر ٣٠٠.



سيد توفيق نقب في منطقة سقارة الأثرية واكتشف أشياء ..

سيِّد جعفر الدبوني (۱۳۳۱ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

سیِّد جلال سید (۱۳۲۵ - ۱۲۱۲ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۲م)

مهندس زراعي.

من القاهرة. حصل على الدكتوراه في الزراعة من جامعة كورنيل بأمريكا. رأس قسم المحاصيل في جامعة القاهرة. ارتبط اسمه بالعديد من الاكتشافات العلمية المؤثرة، منها إدخال محصول فول الصويا في الإنتاج الزراعي محملًا على الذرة الشامية بمحافظات مصر. وكان رئيس الجمعية المصرية لعلوم (٣) الرياض ع ٨٢١٦ (١٠/١/١٦٩هـ)، الفيصل ع ١٧٠

(۳) الرياض ع ۸۲۱٦ (۱۲٫۵ هـ)، الفيصل ع ۱۷۰ (شعبان ۱۶۱۱ه) ص۱۲، موقع مؤسسة دويتشله فيله ۲۰۰7/۱۰/۱۵.

تربية النباتات، وحصل على جائزة الدولة التقديرية بعد وفاته(١٠).

#### سیّد حامد علی

(iree 1371 - 7131a = iree 7771 - 7771a)

من أشهر علماء المسلمين في الهند. عُرف بتمكنه في مجال تفسير القرآن الكريم، وعلوم الحديث الشريف، ومقارنة الأديان، كماكان خطيبًا وصحفيًا بارزًا.

وكان من أكثر الشخصيات نشاطًا في مجال الحركة الإسلامية بالهند، علاوة على عضويته في لجنة الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند. توفي في شهر رمضان.

له أكثر من مائة كتاب ورسالة في مجالات العلوم الإسلامية والتاريخية المختلفة، أشهرها ترجمة كتاب الشهيد سيد قطب «في ظلال القرآن» إلى اللغة الأوردية (٢).

سيِّد حامد ميان = حامد ميان بن محمد ميان

سیّد حامد النسّاج (۱۳۵۵ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۱م) ناقد أدبی.



من محافظة القليوبية بمصر. حصل الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة. درَّس، وصار عميدًا لقسم اللغات والعلوم الاجتماعية بكلية التربية في جامعة حلوان، عضو في عدة لجان ونوادٍ ومؤسَّسات بمصر. شارك في أغلب المؤتمرات الأدبية في مصر والعالم

(۱) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٤٦. وهو غير «سيد جلال جيلاني» برلماني اقتصادي من منفلوط (١٩٠١-١٩٨٧م) لم أترجم له، تنظر سيرته في كتاب: من أعلام أسيوط ١٢٥/٢.

(٢) العالم الإسلامي ع ١٣٠٥ (٢٢ - ٢٩/٩/١٤١٤).

العربي. وكان أول ناقد على المستوى العربي يقوم بتعريف القارئ العام بفن القصة القصيرة من خلال نشاطاته الثقافية، كما قام بإصدار أول دليل ببليوجرافي عن القصة القصيرة في مصر، وأول ناقد مصري يكتب عن الأدب المغربي المعاصر، كما أصدر أول كتاب عن فن الرواية العربية في مصر والبلاد العربية. ودارت أهم دراساته حول المدرسة البنيوية في النقد الحديث، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والإسبانية. توفي في هوال،

ومن مؤلفاته التي وقفت على عناوينها، وهي تبلغ (٤٢) مؤلفًا: اتجاهات القصة المصرية القصيرة [٩٣١ – ١٩٣١م] (أصله دكتوراه)، أوراق من هنا وهناك، الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى: دراسة نقدية، بانوراما الرواية العربية الحديثة، البناء الدرامي للمأساة عند أرسطو، بحوث ودراسات أدبية، تطور فن القصة القصيرة في مصر (أصله ماجستير)، رحلة التراث العربي، تعريف بالرواية الأوروبية، في الرومانسية والواقعية، دليل القصة المصرية القصيرة، ولل الفكر الاشتراكي، مشوار كتب الرحلة قديمًا وحديثًا. ومؤلفات أخرى له ذكرت في قديمًا وحديثًا. ومؤلفات أخرى له ذكرت في ركملة معجم المؤلفين) (٣).

السيِّد حبيب محمود أحمد (١٣٣٨ - ١٤٢٣ هـ = ١٩٢٠ - ٢٠٠٢م) من أعلام المدينة المنورة.



(٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص١٥٦.
 الفيصل ع ٢٣٣، ص ١٢٣. وصورته من موقع (أسمار).

عمل مديرًا لمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة، التي أسسها عمه أحمد الفيض آبادي سنة ١٣٤٠ه. وأسند إليه العديد من الأعمال الإدارية المهمة، منها عضوية لجنة مراقبة الصحف والمطبوعات الواردة للدولة، ومسؤولية إجازة الصحف المحلية، والإشراف على أحوال السجون. عيّن أول رئيس للغرفة التجارية، ورئيسًا لمحلس أوقاف المدينة، ومشرفًا على دوائر وزارة الحج والأوقاف، وعضوًا بالهيئة الاستشارية لمحمع خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف الشريف. ساعد في إنشاء مكتبة الملك عبدالعزيز وقام بجمع مخطوطات وكتب نادرة لها، كما تجمعت لديه مكتبة قيمة فيها أنواع المخطوطات والكتب القديمة، وعمل على طبع كتب نادرة. مات في شهر رمضان. ذكر له بعض الكتاب تحقيقات رأيت أنها

ذكر له بعض الكتاب تحقيقات رأيت أنما جميعًا من تحقيقات عالم آخر فلم أوردها خشية الالتباس. وله مقال في مدرسة العلوم الشرعية نُشر في مجلة المنهل ع (٤٦٧)(١).

سيِّد الحديدي = سيِّد عبدالعال الحديدي السيِّد حسن إبراهيم = حسن إبراهيم

سیّد حسن شاه بخاري (۱۳۳۹ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

سیِّد حسن هلال (۱۳۴۷ – ۱۹۲۸ = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۶م) خبیر صیدلی حزبی.

(٤) المدينة ع ١٤٤٦٨ (١٤٢٦/٩/٢٨هـ)، البلاد ع ١٦٨٧٧ (١٤٢٣/٩/١٩هـ). وصورته من موقع مدارس العلوم الشرعية. واسمه «حبيب»، و «السيد» لقب.



ولد في القاهرة. حصل على الماجستير في العقاقير من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الصيدلة من جامعة واشنطن، أستاذ كيمياء العقاقير في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة ثم عميدها، نائب رئيس القسم الأكاديمي باتحاد الصيدلة الدولي، رئيس تحرير الجلة المصرية للعلوم الصيدلية، عضو لجان علمية في تحكيم أبحاث ودرجات علمية ببعض الدول العربية والأجنبية، عضو هيئة الطاقة الذرية، عضو اللجنة الفنية بالمحلس الأعلى للجامعات، واللجنة العلمية بالحزب الوطني، ولجنة السياسة وتنظيم الأسرة بالحزب نفسه، عضو بعدة جمعيات علمية في دول أجنبية، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، أمين مساعد وأمين صندوق اتحاد الصيادلة العرب، رئيس جمعية الصيدلة، رئيس الجمعية المصرية لتاريخ الصيدلة، حصَّل أوسمة وجوائز، وشارك في مؤتمرات علمية عربية وعالمية. مات يوم الثلاثاء ١٠ شوال، ٢٣

له أكثر من ١٠٠ بحث علمي منشور في مجلات علمية بمصر والخارج، له مؤلف واحد بالإنجليزية بعنوان:

MEDICAL PLANTS

CONSTITUENTS (1).

#### سیِّد حسین میرخانی = حسین میرخانی

(١) الأهرام ١١٠/١٠/١١هـ ١٤٢٥/١٠/١، ٢٠٠٤، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٥٧، موسوعة أعلام مصر ص٢٤٧. ورسمه من موقع جمعية خريجي كلية صيللة جامعة القاهرة.

### السيِّد الحسيني (١٣٥٩ – ١٤٢٥ه = ١٩٤٤ – ٢٠٠٤م) کي.

من مصر. فلكي، منجِّم، رئيس اتحاد علماء الفلك بباريس.

كان مغرمًا بالخمر... وله كتب في السحر وما إليه (٢).

#### سیِّل حنفی حسنین (۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) أدیب ناقد.

من مصر. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة القاهرة سنة العربية وآدابها من جامعة الكلية نفسها، ووكيلًا لها وعميدًا، وعميدًا في كلية الآداب ببني سويف. وكتب في الشعر الجاهلي والإسلامي. وهو زوج الدكتورة فوزية شكري، وشقيق حسن. مات في الأسبوع الأولى من شهر جمادى الأولى، الأسبوع الثاني من شهر يونيو.

من كتبه: حسان بن ثابت شاعر الرسول، ديوان حسان بن ثابت (تحقيق، أصله دكتوراه)، الشعر الجاهلي: مراحله واتجاهاته الفنية، الفروسية العربية في العصر الجاهلي، المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد المغربي (تحقيق)، مدرسة زهير في العصرين الجاهلي وصدر الإسلام (ماجستير).

# سيِّد الخطيب = سيِّد محمد عبداللطيف الخطيب

سیّد خلیفة (۱۳۵۰ - ۱۴۲۲ ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۱م) مطرب وملحن مشهور.



من قرية الدبيبة شرقى الخرطوم، من أسرة متدينة. ذهب إلى القاهرة في أوائل الخمسينات الميلادية لتلقى العلم في الأزهر، لكنه درس الفنّ والموسيقي! وبقى مرتبطًا بالأغنية رغم متاعبه الصحية. واعتبر من أعمدة الفنّ السوداني، واشتهر في القرن الإفريقي، في الصومال وإثيوبيا وإريتريا، وعُرف ببعض أغانيه في العالم العربي، وشارك بما في أفلام مصرية، وكان صاحب حركات مرحة أثناء أدائها، وربطته بالرئيس السوداني جعفر النميري صلة قوية لحادث وقع له، حيث حُجز الرئيس أثناء الانقلاب الشيوعي عام ١٣٩١ه في إحدى غرف القصر الجمهوري، وبعد عمل مضادّ من قبل أنصاره تركه حرَّاسه، فهرب، وتسلق سور القصر ليجد سيارة تطوعت بنقله إلى أقرب مكان لأنصاره، وكان صاحب السيارة هو هذا المغنى. وقد مات في الأردن بعد عملية جراحية في القلب يوم ١٢ ربيع الآخر، ٣ يوليو، ودفن في مسقط رأسه<sup>(٣)</sup>.

# سیّد خمیس (۲۰۰۰ - ۲۶۲۶ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

كاتب صحفي علماني، ناقد أدبي. من مصر. وقفت على كتاب له بعنوان: «وجوه وأقفية»، ألحق بآخره مقالات كتبت عنه، يفهم منها أنه كان ماركسيًا ثم كان (۲) الشرق الأوسط ع (۸۲۰) ۱٤۲۲/٤/۱٤هـ، الموسوعة الحرة ۲۰۱۰/۷/۱۱م.

ناصريًا أو بعثيًا؟ وأنه داعية إلى الفرعونية أو العامية، ومن المدافعين عن «سلمان رشدي»، وحاقد على علماء الإسلام، منهم الشيخ محمد متولي الشعراوي. مات في أواخر شهر شعبان، أكتوبر.

وله أيضًا: القصص الديني بين التراث والتاريخ، ثمانية عشر رجلاً وامرأة واحدة: وجوه في الثقافة والسياسة والحياة، وصل ما انقطع: قراءات في التراث العربي الإسلامي.

# السيِّد دسوقي الشرقاوي (۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### سیّد أبو دومة (۱۳۰۸ - ۱۲۳۰ه = ۱۹۳۹ - ۲۰۰۹م) محرر صحفی دینی.

من مواليد محافظة قنا بمصر. من رواد الصحافة الدينية. رئيس القسم الديني بجريدة الأهرام، نائب رئيس التحرير. ناقش فيها قضايا إسلامية عديدة، وقدم تحقيقات صحفية حول الأزهر والأوقاف، وحوارات مع شخصيات إسلامية وعربية مؤثرة، وقضايا المرأة وحقوقها التي أقرها الإسلام، وكانت له فيها زاوية ثابتة بعنوان «تأمُّلات عابد». وكان يفتح مكتبه لمقابلة القراء لمناقشتهم وحل مشكلاتهم الاجتماعية والإجابة عن أسئلتهم الدينية، وصار له تلامذة في عن أسئلتهم الدينية، وصار له تلامذة في الصحافة الدينية، وخاصة في الأهرام.

من عناوين كتبه: رشدي فكار في حوار حول الحاضر بالماضي عبر الأندلس (إعداد وتقديم)، رشدي فكار المفكر الإسلامي العالمي ونهاية عمالقة في حضارة الغرب (إعداد وتقديم)، تأملات عابد مؤمن، أضواء جديدة على المرابطين(۱).

(١) الأهرام ٦/٨/٣٠٠٢م.



السيِّد رزق الطويل

كتاب: الفنان القدير السيد راضي: ٥٠

عامًا عطاء بلا حدود(٢).





السيِّد راضي (۱۳۵٤ - ۱۹۳۰ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۹م) مخرج وإداري فني.



من محافظة الغربية بمصر. تخرَّج في قسم الإخراج والتمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وكان أحد المخرجين المسهمين في شأن المسرح المصري خلال الستينات الميلادية حتى آخر حياته. وتقلد عددًا من المناصب، منها: مدير المسرح الكوميدي، عضو المحلس الأعلى للثقافة، عضو المحلس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات الفنية بواشنطن، وكيل وزارة الثقافة، ثم انتخب رئيسًا للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، كما انتخب ممثلًا لقارة إفريقيا، وشغل أخيرًا رئاسة اتحاد الفنانين العرب. أخرج أكثر من ٥٠ عملاً ، وقام بالتمثيل في أكثر من ٦٠ عملاً، وألف ٧ أعمال: كاتب سيناريو وحوار، توفي يوم الجمعة ١٤ ربيع الآخر، ١٠ نيسان (أبريل). وأصدر قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة

من مصر. مؤسِّس جماعة «دعوة الحق» ورئيسها. حاصل على درجة الدكتوراه في الغويات من جامعة الأزهر، وعمل بالتدريس في كليات الجامعة، في ليبيا والسعودية، وله العديد من المؤلفات الإسلامية التي حرص من خلالها على تجنب الخوض في الخلافات ما أمكن، مع التقريب بين المسلمين، والتوعية بمبادئ الإسلام وقيمه، وله بحوث ومقالات بمبادئ الإسلام وقيمه، وله بحوث ومقالات في مجلات عديدة، منها مجلة الحج، والجلة العربية، والمنهل والرابطة الإسلامية، والفيصل والخفجي، ومجلة كلية اللغة العربية، وكل هذه والسعودية.

وقدِّمت في جهوده الدعوية رسالة علمية بعنوان: الأستاذ الدكتور السيد رزق الطويل: منهجه وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى/ أحمد سعيد على (ماجستير من جامعة الأزهر، ١٤٣١هـ).

ومن عناوين كتبه التي وقفت عليها: أساليب الاستغراق والشمول: دراسة في الإعراب والتراكيب، الإسلام دعوة الحق، بنو إسرائيل في القرآن: تاريخ وتحقيق، الخلاف (۲) إيلاف ع ۲۸۸۱ (۲۰۹/٤/۱۱)، الأهرام، بالتاريخ نفسه، السينما كوم (۱۲۲۶هـ).

عمر نصيف مدير جامعة الملك عبدالعزيز

آنذاك تكوين وحدة أكاديمية عرفت باسم

معهد شؤون الأقليات المسلمة تحت إدارة

أحمد باحفظ الله، الذي كان حينذاك الأمين

العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي،

فعمل معه المترجم له مشمولًا بالرعاية التي

شجعته على الاهتمام بشؤون المسلمين،

وحققت آماله في إجراء الدراسات والبحوث

التي تتناول كافة جوانب الأقليات المسلمة

وظروفهم، وترأس إصدار أول نشرة متخصصة باسم «نشرة معهد شؤون الأقليات المسلمة» باللغتين العربية والإنجليزية، وكانت تتضمن نشاط المعهد وأحبار الأقليات المسلمة، وما

لبث أن تطورت إلى مجلة علمية متخصصة،

صدر العدد الأول منها في عام ١٣٩٩هـ

(صيف ۱۹۷۹م)، وكان هو مدير تحريرها.

وبالرغم من إحالته إلى التقاعد إلا أنه استمرَّ

في إصدار الجحلة إلى آخر يوم في حياته. وكان

يمثل هيئة تحرير كاملة لإصدارها: من إعداد

المواد، ومراجعتها، وتدقيقها، ثم تبويبها

وإخراجها، إلى أن يتم نشرها، وكان يتحمل

صعوبات مالية جمة يستعين على حلها من

مدخراته ومكافآته في سبيل مواصلة صدور

معلة معهد شؤون الأقليات المسلمة من لندن

في بريطانيا. وإضافة إلى هذا النشاط في نشر

الدراسات والبحوث، فقد كان يقف خلف

كلِّ المؤتمرات الدولية التي عقدت لمناقشة

أوضاع الأقليات المسلمة في العالم.

بين النحويين: في أصول النحو وتاريخه، المدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج، في علوم القراءات، كارثة الخليج العربي والقضايا الخمس المطروحة على الساحة الإسلامية، اللسان العربي والإسلام: معًا في معركة المواجهة، مقدمة في أصول البحث وتحقيق التراث(١).

# السيِّد رفعت العجرودي = رفعت محمد العجرودي

#### سیّد رمضان هدارة (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ه؟ = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۹م) عالم فیزیائی.

حصل على الدكتوراه من جامعة مانشستر بإنجلترا، أستاذ في كلية العلوم بجامعة القاهرة، مدير المعهد القومي للقياس والمعايرة وأستاذ الأشعة به، أول أمين عام لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكيل أول لوزارة البحث العلمي، أول من صمم وأنشأ غرفة ولسن كبيرة تعمل ذاتيًا بمصر، أول من صنع النبيب عدّاد جيجر محليًا، وصمَّم جهازًا للكشف عن الخامات المشعَّة في مصر، اللكشف عن الخامات المشعَّة في مصر، والثقافة العالمية، عضو مجمع اللغة العربية. والثقافة العالمية، عضو محمع اللغة العربية. وله كتب عديدة، معظمها ترجمة كتب علمية، فمن ترجماته: الآلات كيف تعمل، الاختبار غير المتلف، إنقاذ الكوكب، حملة مشاعل التكنولوجيا، قصة تسعة مخترعين،

وله أيضًا ترجمة وتأليفًا: استكشاف الفضاء واستغلال موارد الكون/ وليام ه. شور (ترجمة)، أسرار الحياة والكون/ وليام . ه. شور (ترجمة)، الكون ذرة وحركة، منع انتشار

الذرات والطبيعة والإنسان، الطائرات وقصة

الطيران، علماء وراء ملاحى الفضاء، طوفان

الطاقة، معجم المصطلحات النووية.

 (۲) الموسوعة العربية الميسرة ١٤٢١/٣هـ، موسوعة أعلام مصر ص٢٤٧.

الأسلحة النووية الكيميائية والبيولوجية / راندال سبرج وآخرون (ترجمة)، الوظائف في نظام اقتصادي متواصل مايكل وينر (ترجمة). وله كتب أحرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



السيِّد زيادة = السيِّد محمد زيادة

سيِّد زين العابدين (١٣٤٧ - ١٤١٣ه = ١٩٢٨ - ١٩٩٣م) عالم إسلامي بارز، متخصِّص في قضايا وشؤون الأقليات المسلمة.



ولد في شمال الهند، حصل على إجازة في آداب اللغة الإنجليزية من جامعة عليكره الإسلامية، وحصل على منحة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحضير رسالة الدكتوراه. قدم إلى السعودية أستادًا زائرًا، ووجد في جامعة الملك عبدالعزيز إمكانات توفر له إرساء منهج علمي لدراسة أوضاع الأقليات المسلمة، حيث رأى الأستاذ عبدالله

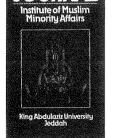

مجلة الأقليات.. أدارها سيد زين العابدين

والدراسات والبحوث التي نشرها في مختلف الجلات العلمية والصحف الإسلامية عديدة، وأكثرها باللغة الإنجليزية، وكان بعض زملائه وطلابه ينشرون له مترجمًا باللغة العربية. والدراسات العلمية عن ظروف الأقليات المسلمة وأوضاعها كانت عديدة، واشتغل بها الغربيون أكثر من المسلمين، ولكن المترجم له شجع المسلمين وغيرهم على الدراسات الهادفة التي تعالج قضايا الأقليات المسلمة وتعينها على تحسين ظروفها وتقوي شخصيتها الإسلامية وتوحد صفوفها وتعزز مكانتها. وما عدا اهتماماته الأدبية والحضارية فقدكان رئيس لجنة محاربة العنف الجماعي الموجه ضد مسلمي الهند.. وكان مرشحًا لنيل جائزة الملك فيصل العالمية. وتوفي في ١٣ ذي الحجة<sup>(١)</sup>.

السيِّد سابق محمد التهامي (۱۳۳۳ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۵ - ۲۰۰۰م) عالم وفقيه مجتهد.



ولادته في قرية أسطنها بمركز الباجور في محافظة المنوفية بمصر. حفظ القرآن الكريم وجوَّده بكتَّاب القرية، وأتمَّ مراحل التعليم الأزهري المختلفة، حتى حصل على العالمية من كلية الشريعة سنة ١٣٦٧ه. درَّس بوزارة المعارف والأزهر، وصار مديرًا للتكية المصرية بمكة المكرمة. وكيل إدارة المساجد

(۱) العالم الإسلامي ۱۳۱۷ (۱۲/۱/۲۲ه)، المسلمون ع ۳۱ (۲/۱۲/۲۱) ۱۹۱۵).

بوزارة الأوقاف المصرية، ومدير إدارة الثقافة بها، ثم مدير عام بجامعة الأزهر، أعيرت خدماته إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فبقى فيها مدة، فدرَّس، ورأس فيها قسم القضاء، وقسم الدراسات العليا الشرعية. شارك في العديد من المؤتمرات الإسلامية، كما دُعى لإلقاء المحاضرات في دول أوروبا والاتحاد السوفيتي (سابقًا). منحته الحكومة المصرية نوط الامتياز من الطبقة الأولى تقديرًا لإسهامه في الدعوة وإعداد الدعاة عام ١٤٠٩ه. وترجم كتابه المشهور «فقه السنة» إلى العديد من اللغات العالمية. وكان ممن بايع الإمام حسن البنّا رحمه الله على العمل الإسلامي والدعوة إليه. ووفي بيعته إلى آخر يوم في حياته، فقد صاحب جماعة الإخوان المسلمين وعمل في صفوفها وتربّى في مرابعها وأفنانها، وألف أنفع كتبه في كنفها، وبتوجيه مرشدها عندما كان شابًا يافعًا، وفي مقدمة كتابه «فقه السنة» كلمة بقلمه رحمه الله. وكان خطيب الجهاد، يعلُّم كتائب الجهاد ويودِّعها إلى ساحة فلسطين. واتهمته مباحث الدولة بإصدار فتوى يبيح فيها دم محمود النقراشي رئيس الوزراء، الذي أمر بحل جماعة الإخوان المسلمين، فبرئ منها بعد محاكمة طويلة. وكان عزوفًا عن الأضواء، دائم الذكر، رفيقًا بالناس. وروي أنه قبل وفاته رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك له عمله في «فقه السنة» ويشجع عليه. وكانت وفاته رحمه الله في ٢١ ذي القعدة، الموافق ٢٧ شباط (فبراير).

ومما رثبي به:

نم هانئًا – سيدي – في حالتيك وأن ت السيد السابق الموسوع آفاقا

قد كنست في فلك التجديد محوره

أصالة فذة علمًا وأخلاقا وفي نوادي فحول العقل معركة وكنت في الحلبة العصماء عملاقا

ملق نًا لفراخ الجدد مدرجها مستمرئًا لفضاء الفكر ما ضاقا يا كون تعزية من كل مرتبط بالوحي من كان في المشوار منساقا من كل من رتعوا علمًا ومعرفة لباغا واكتسوا فيها بما راقا

هدیة إلی أخی ف بلا لهالم الهامل الحدث بلاستا ذمحد ناصر الدس بادُلبان مع اضلص نحیائی کر اضلص نحیائی کر

السيد سابق (خطه)

وله مؤلفات، أشهرها، وهو ما به اشتهر، كتابه «فقه السنة» الذي طبع طبعات عديدة. وله أيضًا: العقائد الإسلامية، إسلامنا، عناصر القوة في الإسلام، أحكام الصيام وليلة القدر وزكاة الفطر وصلاة العيد، دعوة الإسلام، الصلاة والطهارة والوضوء، الحج ومناسكه، مصادر التشريع الإسلامي، ملخص أعمال الحج والعمرة، من الإسلام، باقة الزهر، خصائص الشريعة الإسلامية، هميزات الشريعة الإسلامية.

وجمعت أعماله في «الموسوعة الإسلامية الشاملة» ١٨ مجلدًا، وهي: العقائد الإسلامية، دعوة الإسلام، عناصر القوة في الإسلام، إسلامنا، فقه السنة)(٢).

(۲) في وداع الأعلام ص٠٥، الإنبينية ٣٠٩،٢٠ البعث الإسلامي ع ٧ (١٤٢١ه) ص٩٥، الداعي ع ١ الإسلامي ع ٥٤ ص٩٩، الداعي ع ١ ع (١٤٢١ه) ص١٤٠١ و ١٤٩٠ ص١٤٠ و ع ١٣٩٠ ص٤١، و ع ١٣٩٠ ص٤١، و ع ١٣٩٠ ص٢١، و الماتوى ع ٩٢ (هم ١٤٢١ه) ص١٥، حائزة الملك فيصل التقوى ع ٩٢ (هم ١٤٢١ه) ص١٥، حائزة الملك فيصل العالمية ص١٢٦، شخصيات وأفكار ص١٩٣، حصول التهاني ٢٨٧/٢.



سيِّد سرحان المرصفي = سيِّد عبدالرشيد المرصفى

السيِّد سرور الزيات (۱۳٤٣ - ۱٤١٣ه = ۱۹۲٤ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سيِّد سعود = سيِّد عطا سعود

السیّد سلیم الملاّ (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۰ه؟ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

سيِّد سليمان النخيلي (١٣٣٠ - ١٤٢٢ه = ١٩١١ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سیّد سیّد الطوخي (۱۳۲۰ - ۱۶۳۳ ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

سيِّد سيِّد عبدالرازق (نحو ۱۳۸۲ - ۱۶۳۳ه = نحو ۱۹۹۲ - ۲۰۱۲م) أديب وناقد إسلامي.

من قرية التناغة الشرقية بمركز ساحل سليم في أسيوط. أستاذ علوم الآداب والنقد العربي في كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسيوط. من مؤسِّسي نظرية الأدب الإسلامي، أحد واضعي (معجم البابطين لشعراء العربية) بالكويت. وكتب مئات

الأبحاث المنشورة في صحف عربية ودوريات علمية للجامعات الإسلامية والعربية. وكلِّف من قبل الأزهر بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بجامعة دار الإحسان في دكا عاصمة بنجلاديش، ومرض هناك وعولج في الكويت وتوفي بها، ودُفن بقريته يوم الخميس ٢٨ جمادى الأولى، ١٩ أبريل.

وتجاوزت كتبه (١٣) مؤلفًا، منها: رؤية نقدية في الشعر الجاهلي، الأدب في عصر صدر الإسلام، قراءات في الشعر الجاهلي، في النقد التطبيقي، التأصيل الإسلامي للأدب، مكابدات الخروج: قراءة في قصيدة بانت سعاد، دراسات في الأدب الحديث، المسرح الشعري في مصر نشأة وتطورًا، المرجعية الدينية عند القاضي الجرجاني في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، مصطلح الالتزام في النقد الإسلامي: دراسة في المفهوم ومحالات الاستخدام، أزمة الحداثة في النقد العربي، مناهج ومدارس الأدب المقارن في المغرب: عرض ونقد(١).



#### السيِّد السيِّد عبدالمولى (۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م) اقتصادى مالى.

من مصر. أستاذ ورئيس قسم المالية العامة والتشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وفي معهد قانون الأعمال الدولية، محام بالنقض، مستشار رئيس مجلس

(١) بوابة الأهرام ٢٠١٢/٤/١٩ م وإضافات.

الشعب، مات في أوائل شهر محرم، شباط (فبراير).

كتبه: أصول الاقتصاد، التشريعات الاقتصادية، الوجيز في التشريعات الاقتصادية، المالية العامة: دراسة للاقتصاد العام، الضرائب على الدخل الصادر بما القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٨١م، اقتصاديات النقود والبنوك مع دراسة خاصة للنظام النقدي والمصرفي المصري (سبق صدوره بعنوان: النظم النقدية والمصرفية مع دراسة...)، المالية العامة المصرية: دراسة للاقتصاد العام المصري(٢).

### السيِّد السيِّد فودة (۱۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

سیّد سیف (۱۳۵۵ - ۱۹۳۰ ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۹م) من رواد طبّ العیون.

اسمه الكامل: سيد سيف الدين حسين.



من محافظة الوادي الجديد الداخلة - القلمون بمصر. أستاذ طب وجراحة العيون في كلية طب قصر العيني، ومن أكبر أطباء الرمد، مؤسّس مستشفى طيبة بالقاهرة. اعتبر من رواد طب العيون في مصر والشرق «الأوسط»، وقد عمل في خدمة المجتمع والبيئة، فسير وشارك في قوافل طبية بلغت

(۲) وهو غير (سيد عبدالمولي)، والده: شوريجي.

(۲٦٩) قافلة دورية ابتداء من سنة ۱۳۸۲هـ لحافظة الوادي الجديد، وهي منطقة نائية، فقد بلغ عدد كشوفات الرمد بالقوافل (۸۱۱ه۵) مريض، وعدد عمليات الرمد الكبرى وذات المهارة (۲۲۹٤۸) عملية، وعدد المدن التي جابتها القوافل (۳۳) مدينة، والقرى (۱۲۱) قرية، وامتد ذلك (۲۶) عامًا(۱).

السيِّد شحاتة = شحاتة السيِّد شحاتة شامة

السيِّد الشحري (۱۳۲۰ - ۱۳۲۰ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۶م) مصمِّم.



من مصر. مصمِّم تترات وجرافيكس. بدأ العمل في قسم الرسوم المتحركة باستديو مصر، ثم رأسه، درس فنّ الحيل السينمائية والرسوم المتحركة في ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا، قام بتنفيذ (١٨٠٠) مقدمة فيلم سينمائي، و٥٤ مسلسلًا تلفزيونيًا، و٨٠٠ فيلم تسجيلي. سكرتير عام نقابة المهن السينمائية، واتحاد النقابات الفنية، كان له مقعد دائم بمجلس النقابة، وعُدَّ أشهر مصمِّم لتترات الأفلام في تاريخ السينما المصرية. مات يوم الخميس ٢٤ ربيع الأول، المايار (مايو) (١٠).

السيِّد الشربيني = السيِّد على الشربيني

(۱) ثقافة وإبداع (مارس ۲۰۰۹م) (موقع) استفید منه فی ۱۸/۱۰/۱۱.

(٢) الأهرام ٢٦/٣/٢٦ هـ، أهل الفن ص١٣٤.

السيِّد صقر = السيِّد بن أحمد صقر

سيِّد الضوّي (۱۳۵۳ - ۱۳۹۸ه = ۱۹۳۶ - ۱۹۷۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

السيِّد الطاهري (۲۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) مستشار.

من مصر. وزير مفوّض، مدير إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية، رئيس تحرير مجلة (العمل).

شيِّعت جنازته يوم الخميس ٢٢ ربيع الآخر، ١٥ مارس<sup>(٣)</sup>.

سيِّد الطوخي = سيِّد سيِّد الطوخي

سيِّد عبدالباقي سلامة (١٣٤٦ - ١٩٢٧ هـ = ١٩٢٧ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

السیّد عبدالبرّ سالم (۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

سیِّد عبدالتواب عبدالهادي (۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م)

عالم أزهري.

حصل على الدكتوراه من قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عام ١٣٩٢ه، ثم كان أستاذ العقيدة والفلسفة في الجامعة نفسها، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، وكان يعتزُ بانتمائه إلى الأزهر، قدَّم الكثير للكلية التي كان عميدًا لها، وأنشأ فيها أقسامًا جديدة،

(٣) الأهرام ع ٥٧٥٦ (٢٣/٤/٣٣١ه).

كالإعلام، والشريعة. وكان قويًا في الحق، أطلق اسمه على أكبر مدرج في الكلية ومبنى كبير ملحق بها. مات أواخر شهر رجب. من مؤلفاته: الرمزية الصوفية في القرآن الكريم.

وعنوان رسالته في الدكتوراه: في التفسير الصوفي للقرآن الكريم عند نجم الدين الداية (وقد طبعت)<sup>(1)</sup>.



السيِّد عبدالحليم الزيات (۲۰۰۰ - ۲۰۰۷ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م)

(۰۰۰ – ۱۶۴۷ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۱م) عالم اجتماع.

حصل على الدكتوراه من قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية عام ٤٠٤ ١ه، ثم كان أستاذًا في كلية التربية بالجامعة نفسها، وكتب في أحوال المجتمع المصري وغيره. توفي في الأسبوع الأول من شهر صفر، مارس.

من مؤلفاته: البناء الطبقي والتنمية السياسية في المجتمع المصري (أصله دكتوراه)، التحديث السياسي في المجتمع المصري: دراسة في سوسيوتاريخية، التنمية السياسية: دراسة في اللاجتماع السياسي، في سوسيولوجيا بناء السلطة: الطبقة — القوة – الصفوة، مدخل إلى علم اجتماع التنمية/ أندرو وبستر (ترجمة مع عبدالهادي والي).

وذكر له كتاب (تحت الطبع) بعنوان: محمد فريد: سير ورسالة.

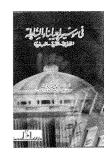

السيِّد عبدالخالق محمد (۱۳۸۶ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۶م) روائي، کاتب مسرحي، مترجم. عرف بـ«سيد عبدالخالق».



من مصر، شارك في إصدار وتحرير مجلة «إيقاعات» التي صدر منها عددان (٩٣) ٩٤) وعدد من الكتب الأدبية. عمل في إدارة النشر بالميئة العامة لقصور الثقافة منذ عام ١٤١٤ه وشغل منصب مدير تحرير سلسلة (إبداعات). وكتب في دوريات عربية عديدة. وحصل على جائزة سعاد الصباح عن رواية له. ومات شابًا في ٢٨ جمادى الأولى، ١٥ يوليه.

قررت إدارة مجلة «الثقافة الجديدة» إعداد ملف شامل عنه، ذكر هذا بعد وفاته.

له قصص وروايات تأليفًا وترجمة، ما زال الكثير منها مخطوطًا. وصدر له منها: الآخرون وأغنية الضحى، الصعاليك يجربون الغضب، فيض الجوارح، أساطير رولان بارت (ترجمة)، رعب في مسرح سكالا/ دينو بوتزاني (ترجمة)، تاريخ حصار لشبونة/ فاراماجو (ترجمة) وغيرها، الرواية في أمريكا

اللاتينية... الآن/ جيمس هيجنز.

وترك من المخطوط: كل الأبناء بلا أجنحة (آخر رواية كتبها)، العودة/ هارولد بنتر (رواية، ترجمة)، الصمت (كسابقه)، تحليل النص/ كيم نيوتن (ترجمة)، خرافة الغرب/ ماريا مينو كال (ترجمة)، شارع الملك(١).

سيِّد عبدالرازق = سيِّد سيِّد عبدالرازق

سیّد عبدالرسول إبراهیم (۱۳۳۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۰م) مصوّر فنّان.



ولد في القاهرة. حصل على دبلوم من معهد ليوناردو دافنشي للفنون، وثان من أكاديمية الفنون الجميلة بروما، وتالث من مدرسة الميداليات، وآخر من معهد كونتي فردي للخزف بروما. درس في معهد ليوناردو المذكور وصار رئيسًا لقسم التصوير والخزف فيه، أستاذ بجامعة عين شمس، وبجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأكاديمية الفنون (معهد السينما)، عضو لجان وزارة الثقافة للمقتنيات الفنية ولجان الثقافة الجماهيرية، أعماله في متاحف دولية ومحلية، أول فنان حصل على جائزة الدولة التشجيعية سنة ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م). اشترك في جميع المعارض المحلية والدولية. أسلوبه مستمدّ من التراث المصري الإسلامي، فرسومه شعبية. له مقتنيات في الداخل والخارج. توفي يوم الثلاثاء ٢٤ ربيع

(۱) الرياض ع ۱۲٤٥٢ (۱۳/۱۵۲۸هـ)، ملف عنه في مجلة أدب ونقد ع ۲۲۸ (أغسطس ۲۰۰۶م).

الآخر، ١٩ سبتمبر<sup>(٢)</sup>.



لوحة للفنان سيد عبدالرسول

سيِّد عبدالرشيد المرصفي (١٣٥٩ - ١٤٢١ه = ١٩٤٠ - ٢٠٠٠م) مدرِّس شاعر.



من قرية مرصفا بمحافظة القليوبية، حصل على إجازة من كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ودرَّس في مسقط رأسه، وفي السعودية، والجزائر، وكان عضو جبهة علماء الأزهر، وعضو رابطة أدباء القليوبية، وبقي محندًا مقاتلًا ما بين حرب ١٩٦٧م حتى معركة العبور عام ١٩٧٣م.

له خمسة دواوين مخطوطة: من وحي الريف، أيامي، هكذا، مع الثائرين، إسلاميات<sup>(٣)</sup>.

(٢) الموسوعة العربية الميسرة ١٤٢١/٣، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٥٨، الفيصل ع ٢٢٨ ص١٢٤. وصورته من موقع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. ولوحته من موقع فنون كوم.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية. وقد عرف بسيد سرحان المرصفي، واسمه الكامل: سيد عبدالرشيد محمد سرحان المرصفي.

#### السیِّد عبدالرؤوف (۱۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) إعلامی إسلامی، قاص.

من مصر. عمل على مدى أكثر من (٥٤) عامًا صحفيًا في كل من صحيفة الجمهورية، ومذيعًا بقناة اقرأ، ورئيسًا لتحرير صحيفة «عقيدتي»، وكان عضوًا بميئة تحرير صحيفة التواصل، وصحيفة «الدعوة الإسلامية» الليبية، وكتب فيهما العديد من المقالات. وحضر تأبينه مفتي مصر ووزير الأوقاف. وهو زوج «سعاد صالح» عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. مات في ٢٧ صفر، والعربية بجامعة الأزهر. مات في ٢٧ صفر،



السيد عبدالرؤوف رأس تحرير صحيفة (عقيدتي)

له: القطار والحبل (قصص)، النبش في جرح قليم (قصص). ومؤلفات أخرى لم أوردها خشية الالتباس(١).

#### سیّد عبدالرؤوف سیّد (۱۳۳۰ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

### سيِّد عبدالشافي شافعي (۱۳۳۳ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

# سيِّد عبدالعاطي عبدالله (۱۳۷۳ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۵۳ - ۱۹۹۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

(۱) موقع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في ليبيا
 ۲۰۰۸/۲/۱٤

سيِّد عبدالعال الحديدي (١٣٥٥ - ١٤٣٠ ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٩م) طبيب جرّاح.



من المنصورة بمصر، حصل على إجازة في الطبّ والجراحة من كلية الطبّ بجامعة القاهرة، ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها في الكيمياء الحيوية، حاضر في كلية الطبّ بكامعة المنصورة، وفي كلية الطبّ الملكية، وعمل أستادًا للكيمياء السريرية وأمراض الدم والغدد الصمّ في جامعة حلب و في جامعة تشرين بسورية. وكان رئيسًا للمختبرات تشرين بسورية. وكان رئيسًا للمختبرات الإكلينيكية في المركز العربي الطبي الجراحي بمدينة حلب. وله ذكريات ومواقف إنسانية. مات في ٢٠ ذي القعدة، ٨ نوفمبر.

ألف وترجم (٥٨) كتاباً في الطبّ، ولهُ (١٠) كتب في الأدب والإنسانيات، وأكثر من (٨٠) بحثًا منشورًا في الجحلات العالمية. ومؤلفاته منشورة في سورية..

ومن تآليفه: أضواء على البحث العلمي: إرشادات تقنية حول كتابة الرسائل، دراسة حالات سريرية من علم الأورام/ موري ماركمات (ترجمة وتعليق مع حسّان مؤذن)، دلالات وتفسير النتائج المخبرية، الأمراض الخمجية والمدارية والطفيلية (مع حيان أمراض الكلية وجراحتها (مع آخرين)، أمراض جهاز التنفس (مع وليد السنكري ومروان الأصيل)، أمراض جهاز المضم (مع وليد السنكري نادر نور الدين)، مخطوطة الحياة، الكيمياء المرضية الجهازية، الكيمياء المرضية الجهازية، الكيمياء المرضية العامة

(ترجم له إلى العربية عبدالرزاق السباعي ومحمد حج أسعد)، محاضرات في الطب والحياة، زراعة الأعضاء. ومؤلفات أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

السيِّد عبدالعال طعيمة (۰۰۰ - قبل ۲۰۲۰ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيد عبدالعزيز دحية (١٣٥٨ - ١٣٥٥ه = ١٩٣٩ - ٢٠١٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد عبدالعزيز سالم = السيِّد محمود عبدالعزيز سالم

سی**ّد عبدالقادر عبدالله** (۱۳۳۹ - ۱۲۲۲ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۱م) خطّاط. اشتهر بالحاج زاید.



من مصر. التحق بمدرسة تحسين الخطوط الملكية وتعلم على أخيه محمد عبدالقادر وبحيب هواويني. وبعد تخرجه درَّس في المدرسة نفسها. كان زاهدًا متعبدًا، انشغل بكتابة المصحف الشريف عدة مرات، وكتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. مات يوم ٢٣ شعبان، ٩ تشرين الثاني (نوفمبر).

(۲) كلمات عنه في مقدمة كتابه الأخير (زراعة الأعضاء)،
 موقع عالم نوح (۳۳) ۱۹).



لوحة خطية بقلم الحاج زايد

من آثاره المعروفة: الربعة، وهي عبارة عن مصحف من ثلاثين جزءًا، كل جزء في كتاب مستقل. وقد طبعت عام ١٤١٠هـ. وكان يعدُّ اثنتي عشرة لوحة سنويًا للتقويم يتفنن في إخراجها.

وهو الذي كتب أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة أثناء تجديده(١).

سيِّد عبدالله نوري (۱۳۲۷ – ۱۶۲۷ه = ۱۹۴۷ – ۲۰۰۱م) زعيم قيادي إسلامي بارز.



من طاجيكستان. من خرِّيجي المدارس الإسلامية السرية أثناء الحكم الشيوعي السوفيتي. كان يجلس إلى جوار والده داخل المدرسة السرية التي أنشأها متطوعًا في غرفة

(۱) حروف عربية ع ۷ (۱۸ محرم ۱۶۲۳هـ) ص۲۷.

السيِّد عبدالهادي طلخان (۰۰۰ - ۱٤۲۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سی**ّل عبیل** (۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) داعیة بحاهد.



من مصر. عاش يتيمًا، وتوقف عند المرحلة الإعدادية، ثم عمل في الجيش ليعول نفسه. ويعدُّ من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين، فقد تربّى على يد الإمام حسن البنّا، والتحق بركب الدعوة منذ صباه، فانخرط في كشافة الإخوان، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، ورافق العديد من علماء الدعوة، منهم الشهيد سيد قطب، وكان من أوائل الذين التحقوا بقوافل مجاهدي الإخوان على أرض فلسطين، وضمن الجموعة الأولى التي اقتحمت مواقع العدو، وقد استشهد من تلك المجموعة اثنان، وقُطعت يد الثالث، وبقى رابع على قيد الحياة، أما هو فقد أصيب برصاصة قاتلة اخترقت مؤخرته من تحت «الخصر»، ونفذت إلى داخل «الحوض»، وبدلًا من أن تنفجر أخذت دورتها في داخل الحوض ثم استقرت دون أن تنفجر، وظلت ملازمة له حتى آخر حياته وهو ما اعتبره الأطباء أمرًا خارقًا حاروا في تفسيره. وكان من بين مجاهدي الإخوان الذين سحبتهم حكومة «النقراشي» في عهد الملك فاروق من الجبهة ثم أودعتهم السجون ظلمًا

نائية بالبيت، حيث كان الطلاب يدرسون فيها عدة شهور دون أن يدري بمم أحد، ثم تعلم في مدارس سرية أخرى حتى السادسة والعشرين من عمره، ثم كان صاحب مدرسة على نظم جديدة، فامتدَّت فكرته ونشاطه وعمله الدعوي إلى ربوع طاجيكستان، فصار هدفًا للمخابرات الروسية التي اعتقلته أكثر من مرة، ومارست ضده ألوانًا من التعذيب الفظيع، وحورب في رزقه وعمله وأسرته، لكنه تابع دعوته بعزيمة وإصرار، فأسَّس أول حركة إسلامية هناك، مع أربعة من إخوانه، وكان ذلك يوم ٩ ربيع الآخر ١٣٩٥ه (١٩٧٥م) فكان رئيس حزب النهضة الإسلامي، الذي أغمر جيل الصحوة العريض، وعاد بالشعب الطاجيكي المسلم إلى أحضان الإسلام، وهو ما أثار الروس ونظام الحكم، فكان مسلسل الاعتقالات والضغط الذي لم يتوقف. وكان أحد زعماء الجهاد خلال الحرب الأهلية هناك منذ عام ١٤١٢ه إلى ٤١٨ ١ه، لينضم بعد ذلك إلى ائتلاف حكومة الرئيس إيمومالي رحمانوف بعد توقيع اتفاقية السلام، وتقاسم الرئيس المذكور السلطة مع جبهة المعارضة الموحدة، وكان المترجم له أحد أبرز فصائلها، وعدد أعضاء الحزب أكثر من (٢٥٠٠٠) عضو، الثاني بعد حزب الحكومة. وكانت حياته حافلة بالجهاد والدعوة، تحمَّل خلالها العنت والسجن والاضطهاد ومحاولات قتل عديدة، فلم يضعف ولم يلن، كما لم يستجب لإغراءات المناصب التي عرضت عليه، إلى أن توفي يوم الأربعاء ١٥ رجب، ٩ آب (أغسطس) عليه رحمة الله(٢).

# السيِّد عبدالمولى = السيِّد السيِّد عبدالمولى

(۲) الجتمع ع ۱۷۱۰ (۱۲۷/۷/۲۰هـ) ص۱۳، ۱۰. والعددان ۱٤۱۸، ۱۶۱۹ في لقاء معه.

وعدوانًا وحدمة للعدو الصهيوني. وفي عهد عبدالناصر، ناله ما نال عشرات الآلاف من الإخوان من ظلم وعنت وسجن وتعذيب، إذ اعتقل في محنتي ١٩٥٤ و١٩٦٥م، وكان من الذين أصروا على رفض كتابة أي تأييد لعبدالناصر، وهو التأييد الذي كانت سلطات السجون تضغط على المعتقلين وتسومهم العذاب ألوانًا ليوقعوا عليه، لكنه كان من الذين ثبتهم الله وتحمَّلوا ما وقع عليهم في زنازين انفرادية خصصت للرافضين للتأييد «زنازين شمال»، وخرج من المحنة حاملًا رصاصة العدو الصهيوني في جسده، وحاملًا على بقية جسده علامات وآثار زبانية التعذيب! مات رحمه الله في يوم المولد النبوي الشريف ١٢ ربيع الأول، ٣٠ آذار (مارس)<sup>(۱)</sup>.



سيد عبيد.. حمل معه رصاصة إلى القبر!

السيِّد العراقي سعد منصور (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

سیّد عطا سعود (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۰م) عالم أزهري.



(۱) المحتمع ع ۱۷۹۰ (۲۹/۳/۸۰۲۹).

من مصر. تربى في رحاب الأزهر، وقضى حياته منذ مطلع شبابه في حدمته، والشيخ محمد متولي الشعراوي خاله. أصبح رئيسًا للمعاهد الأزهرية، وأمينًا عامًا لمجمع البحوث الاسلامية، ووكيلًا للأزهر(٢).



سيد عطا. أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ووكيل الأزهر

#### سیِّد علي أشرف (۱۳۲۵ - ۱۹۱۹هـ = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۸م)

تربوي إسلامي.

ولد في دكا عاصمة بنجلادش. درس الإنجليزية في المدارس التابعة لحكومة المحتلّ البريطاني، أنهى دراساته في جامعة كامبريدج، التي حصل منها على درجة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية. أسَّس جامعة دار الإحسان، وفيها معهد للدراسات الإسلامية العليا، وكان صاحب جهود في مجال أسلمة المعارف ومؤتمرات التعليم الإسلامي، شارك في المؤتمر العالمي الأول للتعليم والتربية الإسلامية الذي عُقد في مكة المكرمة عام ١٣٩٧هـ. ودعا إلى إعادة تعريف التعليم والتربية ضمن المفاهيم الإسلامية، وإصلاح التعليم، وإعادة تصميم وكتابة المقررات الدراسية، وتدريب المعلمين. وله ردٌّ على «أسلمة العلوم والمعارف» التي كان إسماعيل الفاروقي محركًا له، وأورد بعض المبررات لذلك. مات في ١٤ ربيع الآخر، ٧ آب (أغسطس) وهو يعد كتابًا عن «الإسلام في القرن الحادي والعشرين: إعادة التفكير في عالم مثالي».

ومما صدر له مترجمًا إلى العربية: مفهوم الجامعة الإسلامية (بالاشتراك مع حامد

(۲) الأزهر (جمادى الأولى ۱٤۲۱هـ) ص٧١٧.

حسن بلجرامي، ترجمة عبدالحميد محمد الخريبي)(۱).

السيِّد علي حسن (۱۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد علي السيِّد (۰۰۰ - ۱٤۲۷هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد علي الشربيني (۱۰۰۰ – ۱۹۳۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد علي محمد نوفل (١٣٢٨ - ١٤٢٤ه = ١٩١٠ - ٢٠٠٣م) سياسي أديب. عرف بـ«سيد نوفل».



ولد في المنصورة بحصر. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة. تدرَّج في الوظائف الإدارية فكان مديرًا لمكتب وزير المعارف، فمديرًا للإدارة التشريعية بمجلس الشيوخ، ثم مديرًا للإدارة السياسية بجامعة الدول العربية، وعينه السادات مساعدًا لأمينها العام بعد اتفاقية السلام، وكان أمينًا عامًا لجامعة الشعوب الإسلامية والعربية،

 (۳) الجنمع ع ۱۳۱۷ (۱۳۱۹/۰/۲۶هـ) ص٥٣. وهناك مترجم شيعي بالاسم نفسه اهتم بكتب التربية والتعليم.

وعضو مجلس الشورى. توفي يوم ١٧ شعبان، ١٣ تشرين الأول (أكتوبر).

من مؤلفاته: الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة، الخليج العربي، شعر أو الحدود الشرقية للوطن العربي، شعر الطبيعة في الأدب العربي (أصله دكتوراه)، تاريخ البلاغة العربية، البرلمان المصري في ربع قرن، البلاغة عند الجاحظ (ماجستير). وله ذكريات طلب عدم نشرها إلا بعد وفاة الرئيس مبارك(١).

سيِّد علي محمد يونس العمراني (١٣٢٦ - ١٤١٧ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد عليوة حسن (۲۰۰۰ - ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) سياسي أكاديمي.



من مصر. أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، رئيس أكاديمية القرار للتعليم المدني، التي أسسها سنة ١٤٠٩هـ، ١٩٨٩م، عضو لجنة العلوم السياسية بالجلس الأعلى للثقافة. مات نحو ١٦٦ رجب، ٩ يوليو.

من كتبه: الملك فيصل والقضية الفلسطينية، مبادئ علم السياسة، العلاقات الدولية (مع آخرين) (٢)

 (١) الأهرام ع ٢٦٨٠ (١٨/١٨) ١٤٢هـ)، موسوعة أعلام مصر ص ٢٥١. واسمه الكامل من قاعدة معلومات الرسائل الحامعة.

 (٢) هناك مؤلفات كثيرة باسم (السيد عليوة) معظمها تخص أستاذ الإدارة والتخطيط بجامعة القاهرة، ولم أورد بعضها خشية الالتباس .

سیّد عویس محمد (۱۳۲۹ - ۱۶۰۹ ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۸۹م) عالم اجتماع.



من القاهرة. حصل الدكتوراه في علم المربكة من الاجتماع وتخصص في علم الجربكة من أوائل أمريكا عام ١٣٧٦ه، فكان من أوائل المتخصصين في محيط الأحداث الجانحين، وقضى جلَّ عمره في الدرس والبحث، الجنائية والثقافية. وقد عمل في المعهد القومي الجربكة، كما عمل مستشارًا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وحصل على للبحوث الاجتماعية والجنائية. وحصل على المعوث الاجتماعية والجنائية. وحصل على العلوم الاجتماعية، وحائزة الدولة التشجيعية العلم الاجتماعية، وحائزة الدولة التشجيعية في علم الاجتماع.

ومن مؤلفاته: التاريخ الذي أحمله على ظهري: دراسة حالة، لا للعنف: دراسة علمية في تكوين الضمير الإنساني، محاولة في تفسير الشعور بالعداوة، من وحي الجتمع المصري المعاصر، هتاف الصامتين، عطاء المعدمين، الازدواجية في التراث الثقافي المصري، الخلود في التراث الثقافي المصري، الخلود في التراث الثقافي المصري، ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي (٣).

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٤٩ وتأريخه في هذا المصدر (١٩١٣ - ١٩٨٨م)، الفيصل ع ١٥١ (محرم ١٤١٠هـ) ص١١٧، من أعلام الفكر العربي والعالمي في القرن العشرين ص٩٦، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص١٦٠٠ أيام من شبابهم ص١٥١.

سیّد فرج خلیفة (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

السیِّد فرج فؤاد (۱۳۵۸ – ۱۶۱۶ه = ۱۹۳۹ – ۱۹۹۳م) کاتب صحفی إعلامی ضابط.



ولادته في (ميت برة) بمحافظة المنوفية. درس في الكلية الحربية، وعاش سنوات حافلة بالأحداث قبل ثورة يوليو ١٩٥٢م، وكان يشغل في مقتبل حياته عددًا من مراكز المسؤولية في القوات المسلحة، وعلى صلة زمالة ومودة مع أعلام الثقافة والصحافة والرياضة البدنية والفنون، وكان على مقربة من رؤساء الجمهورية والوزراء ورجال الإعلام، وكثيرين من رجال المسؤولية والحكم في عدد من البلاد العربية والآسيوية والإفريقية. ومن المناصب التي شغلها: أركان حرب سلاح المشاة، قائد الكتيبة الأولى النموذجية، مدير مركز التدريب الراقى للمشاة، مستشار وزير الثقافة، وكيل وزارة الإعلام، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأمريكية، أشرف على تنفيذ قصور الثقافة والمسرح العائم، وحاز عددًا من الجوائز والأوسمة المحلية والدولية، وكتب مئات المقالات والتحقيقات الصحفية في كبريات الصحف والمحلات المصرية والعربية.

وكتب واحدًا وسبعين مؤلّقًا، في فنون القيادة والحرب، وفي الفنون والثقافة، والرياضة البدنية، والتراجم، آخرها كتاب أودع فيه ما قيل فيه وفي مؤلفاته، وهو بعنوان: حياتي بين السيف والقلم

وهذا بيان ببعض مؤلفاته التي أوردها في آخر كتابه المذكور: حرب الصحراء المصرية، الهجوم على أوربا، جيشنا في فلسطين، القيادة والقادة العظام، معركة العلمين، محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته الحربية، قاتل اسمه الحب، ملحمة العبور، شوقي والمتنبي، مسرح العمال، أمراء الشعراء، الإسلام قوة في السلم والحرب، سيد درويش، تيتو في الميدان. وله مؤلفات غيرها ذكرت في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).

### سيِّد كريم = سيِّد إبراهيم كريم

### السيد المتولي حسن (۱۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

إداري أكاديمي.

من مصر. أحرز شهادة الماجستير من قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة عام ١٣٩٢ه، وتابع دراساته العليا. درَّس في الجامعات الأمريكية سنوات طويلة، ثم كان أستاذ إدارة الأعمال والاستراتيجية في قسم التسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بالرياض، وله كتابات عميقة في مجال تخصصه. توفي في شهر ذي الحجة، ديسمبر.

ومما ألف من كتب وترجم: اتجاهات المواطن السعودي نحو الإعلان التلفزيوني: دراسة ميدانية في مدينة الرياض، إدارة الأولويات: الأهم أولًا/ ستيفن ر.كوفي، أ. روجر ميريل، ربييكا ميريل (ترجمة)، الاستراتيجيات التسويقية لوحدات القطاع العام العاملة في تسويق السلع الاستهلاكية (مع فؤاد الشيخ سالم)، الإعلان التلفزيوني والمنشآت التسويقية السعودية: دراسة ميدانية، الأنشطة الترويجية للشركات السعودية، بيّاع

(١) ذكر في ظهر غلاف كتابه الأخير «حياتي بين السيف والقلم» أنه آخر ماكتبه، ولم يذكر سنة وفاته، وصدر الكتاب المذكور سنة ١٩٩٤م. وله ترجمة دون ذكر وفاته في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية (موقع).

الدقيقة الواحدة/ سنبسر جونسون، لاري ولسون (ترجمة)، رؤية المواطن السعودي للادِّخار ودوافعه: دراسة ميدانية في مدينة الرياض (مع ناصر محمد الصائغ)، زبائن مدى الحياة: كيف تحوِّل المشتري من المرة الأولى إلى زبون دائم؟/ كارل سيول، بول براون (ترجمة)، سلوك واتجاهات المستثمر السعودي في الأسهم: دراسة ميدانية في مدينة الرياض (مع ناصر الصائغ)، السياسات التسويقية للشركات المنتجة للحشب الحبيبي (ماجستير)، البحث عن الامتياز: دروس مستفادة من الخبرة الإدارية لأفضل الشركات الأمريكية/ توماس ج. بيترز، روبرت ه. ترومان (ترجمة).



السيِّد متولي العشماوي (۰۰۰ - ۱٤۲0ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد محمد إبراهيم (۰۰۰ - ۱٤٢٣هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

سیّد محمد بن أحمَّد بن باباه (۱۳۱۹ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۷۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

سیّد محمد باشا (۱۳۱۳ - ۱۶۰۲ه = ۱۸۹۰ - ۱۹۸۲) (تکملة معجم المؤلفین)

السيِّد محمد البحيري (۱۳۸۲ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۹۲ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد محمد بدوي (۱۳۳۵ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۱۱ – ۲۰۰۰م) عالم اجتماع.



ولد في الإسكندرية، حصل على دبلوم في علم النفس التربوي ودكتوراه في علم الاجتماع من جامعة باريس، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإسكندرية، ثم في معهد العلوم الاجتماعية ومدير له، وفي عدة جامعات عربية أخرى: القاهرة فرع الخرطوم، وبيروت العربية، وبنغازي، وزائرًا في جامعات أخرى. وقد دافع باحث عنه بأنه لم يكن علمانيًا، حيث أشيع أن كل من يذهب إلى أوروبا عامة وفرنسا خاصة علماني (يعني الذي يتخرَّج من جامعاتها)، فقد كان يرى تأليف الكتب الدينية برزانة وعمق نظر، وبعد عن التحيز المذهبي وضيق الأفق. وكان يقول إن كل نظام نشأ ردَّ فعل للظروف السائدة في مجتمعه وعصره، وأن نظام الإسلام ليس كذلك، و «نسبة الإسلام إلى أيّ من نظم الشرق أو الغرب يعكس هزيمة روحية للمسلمين». وأشار إلى أن اهتمامه بتخصصه لم يبعده عن الاهتمام بقضايا الدين، وأنه كان مؤمنًا متسامحًا، يقرأ آیات قبل نومه کما حکی هو عن نفسه، ويصوم شهر رمضان... توفي أواخر شهر

شوال، أواخر ديسمبر (كانون الأول). وقد صدرت مجموعة بحوث أهديت إليه قبل وفاته، مع ترجمته ودراسة لكتبه واتجاهاته، وهي بعنوان: مجموعة من الدراسات والبحوث في علم الاجتماع: دراسات مهداة للأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي/ مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بالجامعات المصرية؛ تحرير محمد سعيد فرح. - القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، [٢٤١ه]، ٢٠٠٣م، ٢٢٥ص. ومن مؤلفاته: الجحتمع والمشكلات الاجتماعية، المذاهب الاجتماعية: دراسة في الأخلاق، مدخل إلى علم الاجتماع، الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع، في علم الاجتماع الاقتصادي، علم الاجتماع والنظم الاقتصادية.

الكتب المترجمة: المدخل إلى علم الاجتماع/ رينيه مونييه، الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية/ ليفي برول. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

السيِّد محمد جبر (۱۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

سيِّد محمد حمودة (۰۰۰ - ۱٤٣٣هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد محمد خيري (١٣٣٥ - ١٤٠٤هـ = ١٩١٧ - ١٩٨٤م) باحث في علوم النفس.

من القاهرة. حصل على دكتوراه الفلسفة في علم النفس من جامعة لندن، عبِّن أستادًا (١) وترجمته من الكتاب المهدى إليه.

فرئيسًا لقسم الدراسات النفسية والاجتماعية بكلية الآداب في جامعة عين شمس، فعميدًا للكلية، ثم أعير إلى جامعة الرياض أستاذًا لعلم النفس بكلية التربية حتى وفاته. استعان به ديوان الموظفين في تصميم وتقنين مجموعة من الاختبارات النفسية وإجراءاتها مع المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى العمل في الوظائف الحكومية، وتولى الإشراف على إدارة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، وأشرف على أهمّ بحث عن تعاطى الحشيش في المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقام بإعداد وتقنين اختبارين جمعيين لقياس الذكاء: أحدهما اختبار الذكاء العالى ويصلح لقياس ذكاء الأطفال، والثاني: اختبار الذكاء العالى ويصلح لقياس ذكاء الأفراد في مستويات التعليم الثانوي فما بعد.

أشرف على (١٧) رسالة ماجستير و(٩) رسائل دكتوراه، وكتب العديد من المقالات والدراسات في الدوريات، وراجع ترجمات بعض الكتب أو أشرف عليها.

وكانت رسالته في الدكتوراه عن العمليات العقلية المعرفية، واستخدم في إعدادها عشرين اختبارًا نفسيًا.

ومن عناوين مؤلفاته وترجماته المطبوعة: الإحصاء النفسي التربوي، الإحصاء النفسي، الإحصاء النفسية والتربوية الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية، تغيير الرأي العام وعلاقته التربوي (مع سعيد بامشموش ويحيي مهني)، علم النفس الاجتماعي في الصناعة/أ. براون علم النفسي التجريبي (مع آخرين)، علم النفسي التجريبي (مع آخرين)، علم النفس علوف الأطفال/ هيلين روس (ترجمة)، المشاكل الانفعالية للنمو/أ. سبرجن إنجلش الرجمة)، المشكلات الانفعالية للمرض/إيرين م. جوسلين (ترجمة)، علم النفس الصناعي

وتطبيقاته المحلية، وله ترجمات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٢)</sup>.



السيِّد محمد زيادة (۱۳۳۲ - ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۷۸م) شاعر، محرر صحفي، منتج سينمائي.



من مدينة طنطا بمصر، نظم الشعر وهو فتى، وبدأ محررًا في عدة صحف، ثم رأس تحرير مجلة «العروسة» عام ١٣٥٤ه (١٩٣٥م)، كوَّن شركة دخل بها صناعة السينما وأنتج عددًا كبيرًا من الأفلام، وكتب القصة، والأغاني، والحوار، كما ساعد في الإخراج السينمائي. توفي يوم السبت ١٦ رمضان، المسطس.

له مقالات عديدة، وديوانا شعر مطبوعان: شباب العمر، أنا وهنَّ (٣).

### السيِّد محمد الشيخ (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>٢) موقع عاصم ٢٠٠٨/٦/٢٤ مع إضافات. وفي المصدر أورد اسمه (مرسي السيد محمد خيري) ويعني المترجم له؟

 <sup>(</sup>٣) موسوعة المخرجين في العالم العربي ص ٨٣، معجم البابطين لشعراء العربية.

سيِّد محمد عبدالعال (۰۰۰ - ۱۹۲۰ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

سيِّد محمد عبداللطيف الخطيب (٠٠٠ – ١٤٢٨ه = ٠٠٠ – ٢٠٠٧م) مفسِّر ناشر.

عرف بـ«سيد الخطيب»، ووالده «محمد محمد عبداللطيف».

من مصر. صاحب «دار الخطيب». مات في ١٠ رجب، ٢٤ تموز (يوليو). له: أوضح التفاسير.

سیِّد محمد علي مکاوي (۱۳٤۷ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۷م) موسیقار ملحن.



ولد في القاهرة. كفيف. قرأ القرآن، وأذّن في أكثر من مسجد، ونمل من تراث الإنشاد الديني، وتابع كبار المقرئين والمنشدين، وجذبه إلى مهنة الموسيقا محمود وإسماعيل رأفت، واستمدَّ ثقافته الفنية من التراث الموسيقي العربي والأوروبي. عضو لجنة الاستماع بالإذاعة المصرية وبالعديد من الإذاعات العربية. له العديد من الألحان والمعافية»، لكبار المطربين والمطربات، والعديد من الأناشيد الوطنية لمصر والعالم العربي في المناسبات القومية، ووضع مقدِّمات موسيقية للكثير من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. مات في ١٤ ذي الحجة، ٢١ والتلفزيونية. مات في ١٤ ذي الحجة، ٢١

نيسان (أبريل)<sup>(۱)</sup>.

### سیّد محمد عمارة (۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) عالم جیولوجی.

من مصر. من علماء الجيولوجيا وروادها بمصر. حصل على الماجستير، فالدكتوراه عام ١٣٧٣ من كلية العلوم بجامعة القاهرة. ثم كان أستاذًا، ورئيسًا لجامعة سوهاج. نُعي في الأول من شهر محرم ٤٣٣ ١ه، ٢٦ نوفمبر. من ترجماته: انعكاسات مغنطيسية أرضية قديمة، دلائل إلى الدينامو الأرضي/ك. أ. هوفمان (ترجمة، أظنه بحثًا)، وله بحث كذلك قدم إلى المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة عنوانه: الأرض دائمة الحركة ودلالة ذلك في القرآن الكريم. وعنوان رسالته في الماجستير: دراسة تتابع طبقات الصخور الكرتياسية للنزازات: الساحل الشرقي لخليج السويس القطر المصري بواسطة حفرياتها الدقيقة.

وفي الدكتوراه: التراكيب الجيولوجية لمنطقة أهرامات الجيزة.

### السيِّد محمد فرحات (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م) عالم نفسانی.

حصل على الدكتوراه من قسم الصحة النفسية بكلية التربية في جامعة الزقازيق عام ١٤٠٢ه (١٩٨٢م)، ثم كان أستاذًا بالقسم نفسه. كتب في علم نفس الطفل والإعاقة وغيرها، وفي مؤلفاته ما يفيد تدينه. توفي أواخر شهري ذي القعدة، وديسمبر. ومن آثاره العلمية: النشاط الحركي الزائد لدى الأطفال: الأسباب والعلاج: دراسة حالة/ سيدي وولكر (ترجمة مع علي محمود

شعيب)، سيكولوجية مبتوري الأطراف: فقدان أحد أعضاء الجسم وعلاقته ببعض سمات الشخصية [لدى المعوَّقين] (أصله دكتوراه)، ورسالته في الماجستير: دراسة العلاقة بين الطموح والتوافق الشخصي والاجتماعي.



سيِّد محمد بن محمد التاكنيتي (۱۳۳٤ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

سیّد محمد النقشبندي (۱۳۳۹ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۷۱م) قارئ ومنشد مشهور.



ولادته في قرية دميرة بمركز طلحا، انتقل بعدها إلى مدينة طهطا، واستقر به المقام في طنطا. حفظ القرآن الكريم وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية، وكان والده شيخ الطريقة. لحن القصائد بنفسه، وكان يحفظ مئات الأبيات، ويقرأ لأدباء عصره، ويرى أن الأدعية الدينية لا تقل أثرًا عن المحاضرات، فدرس المقامات الشرقية. وما لبث صوته أن سرى في معظم الشرقية. وما لبث صوته أن سرى في معظم

<sup>(</sup>۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٦٢، موسوعة أعلام مصر ص٠٥٠، المعلومات (أبريل ١٩٩٩م) ص١٤٢، أهل الفن ص٣٤.

محطات الإذاعة في الدول العربية، وسجل برامج عديدة، وأصبح الدعاء الذي يقرأه عقب أذان المغرب ملمحًا من ملامح شهر رمضان، وصار من أكبر منشدي مصر وأشهرهم، ابتهالاته وأناشيده بلغت كلَّ مكان، واشترك في حفلات وابتهالات وأناشيد في معظم الدول الإسلامية، وحصًّل العديد من الأوسمة والجوائز، ومات في ١٤ صفر، ١٤ فبراير(١).

اله المذفع المبيليات السناذ الب مراسي مذا هذا التذكار دس تميات لد المؤمر الأمر الصال ابرطه ن المبينة برطه ن المبينة

سيد النقشبندي (خطه)

السيِّد محمد نوح (۱۳۲۰ - ۱۳۲۸ه = ۱۹۶۵ - ۲۰۰۷م) عالم وفقیه مشارك، داعیة مصلح، تربوي إسلامی فذّ.



من دلتا مصر. حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ثم كان أستاذ الحديث والعلوم بحا، وشغل مناصب علمية

(۱) موقع حريدة المساء بقلم زكي مصطفى، تاريخ ۱٤٢٥/۱۱/۷هـ، منة الرحمن ص ۹، وصورته وخطه من منتدى الشيخ سيد النقشبندي.

في أماكن أخرى، فكان أستاذًا زائرًا بكلية الشريعة في جامعة قطر، وأستاذ التفسير بجامعة الإمارات، وأستاذ الثقافة الإسلامية وأصول الدين بكلية دبي الطبية للبنات، ثم بكلية الدراسات العربية والإسلامية فيها، فأستاذ ورئيس قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة في جامعة الكويت، وعضو مجلس الجامعة فيها، فمدير مركز الانتساب الموجَّه برأس الخيمة في جامعة الإمارات. وكان له نشاط علمي وشعبي متواصل، فقد أشرف وناقش رسائل علمية كثيرة، وكان خطيبًا متطوعًا بوزارة الأوقاف لثماني سنوات، وعضوًا في لجنة الترقيات بكلية الشريعة في جامعة الكويت، حكَّم بحوثًا في محلات علمية معتمدة بدول الخليج، وكتب في محلة (الوعى الإسلامي) و(المحتمع) خاصة، وكانت له سلسلة إذاعية بعنوان: «جهود علماء المسلمين في خدمة الحديث النبوي»، ودروس ثابتة في الجمعيات النسائية بالكويت، وخطب في جامع الوزان بالكويت مدة، وشارك في ندوات ومؤتمرات ومحاضرات عديدة ودروس، منها دروس في مصطلح الحديث بمصر... وكان داعية معروفًا، منتسبًا إلى مدرسة الإمام حسن البنّا، محبًا للعلم، عالى الثقافة، مهتمًا بأمر المسلمين ومتألمًا لأحوالهم، وكان شجاعًا، لم يمدح واليًا، ولا نافق حاكمًا، ولا هادن فاسقًا، بل كان سندًا للحق، وسيفًا على الباطل، ومعينًا لأصحاب الحاجات، ومساعدًا للمحتاجين والمكلومين. عاش مجاهدًا صابرًا، بذل جلَّ وقته في العلم والإصلاح والإجابة على الأسئلة، والكتابة، وكان واسع الصدر، متواضعًا، عفيفًا، سمحًا كريمًا. مات في الكويت يوم الاثنين ١٦ رجب، ٣٠ تموز (يوليو).

له بحوث محكمة، وله مؤلفات مطبوعة تصل إلى ٢٠ كتابًا، منها: آفات على الطريق: الفتور - الإسراف - الاستعجال - العزلة

- الإعجاب بالنفس - الغرور - التكبر، التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي (مع عبدالرزاق الشايجي)، توجيهات نبوية على الطريق، حال الأمة الإسلامية اليوم، دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم، سلوكيات مرفوضة أسامة حمودة (تقليم وتعليق)، شخصية المسلم بين الفردية والجماعية، شفاء الصدور في تاريخ السنة ومناهج المحدثين، الصحابة وجهودهم في ومناهج المحدثين، الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث، مناهج المحدّثين في رواية الحديث بالمعنى (مع عبدالرزاق خليفة الشايجي)... وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)...

### السيِّد محمد وهب (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

السيِّد محمد يوسف = محمد يوسف

السيِّد محمود الشنيطي = محمود الشنيطي

السيِّد محمود عبدالعزيز سالم (١٣٤٧ - ١٤٢٤ه = ١٩٢٨ - ٢٠٠٣م) باحث في التاريخ الإسلامي وتاريخ الإسكندرية حاصة.



(۲) ملف عنه في مجملة الجمتمع ع ۱۷۲۳ (۲۰۰۷/۸/۶)
 والعدد التالي، و ع ۱۸۳۹ (۲۰۱۶/۲۰۱۶م)، إسلام أون
 لاين نت ۳۰ يوليو ۲۰۰۷م.

ولد في مدينة طنطا، حصل على إجازة من قسم الآثار الإسلامية بجامعة الإسكندرية، ودكتوراه الدولة في الآداب من جامعة السوربون بباريس، وعاد ليعمل مفتشًا للآثار العربية بالقاهرة، وأستاذًا للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بجامعة عين شمس، فجامعة الإسكندرية، ورئيسًا لقسم التاريخ والآثار بما، ومشرفًا على قسم الوثائق والمكتبات بها، ومديرًا لمعهد دراسات البحر المتوسط، وأعير للتدريس بجامعة بيروت، وانتدب مستشارًا ثقافيًا بسفارة مصر في إسبانيا، ومديرًا لمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد، وتلقى دعوات من جامعات أجنبية وعربية عديدة، وشارك في مؤتمرات دولية وندوات، وكان عضوًا في مجالس ولجان علمية كثيرة، ومقررًا لبعضها، ومثَّل جامعة الإسكندرية في أبحاث أثرية، وناقش وأشرف على رسائل علمية كثيرة، وله بحوث منشورة بالعربية والإسبانية والفرنسية، ومحاضرات وندوات بالإسبانية حول الإسلام. توفي في شهر رمضان، نوفمبر.

صدرت فيه رسالة موجزة بعنوان: أ.د. السيد عبدالعزيز سالم العالم والإنسان: تعريف موجز مع قائمة بمؤلفاته والرسائل التي أشرف عليها. - الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.

ومن كتبه المطبوعة: العصر العباسي الأول، البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي، بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار، تاريخ الإسكندرية وحضارتما في العصر الإسلامي، تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط (مع أحمد مختار العبادي)، تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام (مع السابق)، تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس (مع السابق)، تاريخ الدولة العربية العربية، تاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية، تاريخ العرب في العصر الجاهلي منذ أقدم العصور حتى قيام الدولة العربية

الإسلامية، تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، تاريخ المغرب في المغرب الكبير (بالمشاركة)، التاريخ والمؤرخون العرب، الحضارة الإسلامية (مع محمد عبدالمنعم الجمل، ولعله آخر ما طبع له)، وله كتب غيرها أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

السيِّد محمود نويشي (۱۰۰۰ - ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

سيِّد محمود الهواري ( ۰۰۰ - ۲۰۱۱ م

إداري أكاديمي.

من مصر. حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك عام ١٣٨١ها ثم كان أستاذًا في كلية التجارة بجامعة عين شمس، أسَّس وترأس المركز الدولي للاستشارات منذ عام ١٣٩٥م (١٩٧٥م)، وكتب في فنون الإدارة، وخاصة إدارة الأعمال والبنوك، وكان عضو اللجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس في المجلس الأعلى للجامعات. توفي في ٦ جمادى الآخرة، ٢٠ أيار (مايو).

وألف سلسلة كتب في إدارة الأعمال والعمل المصرفي الإسلامي، منها: الإدارة: الأصول والأسس العلمية، إدارة البنوك مع التركيز على البنوك التجارية والبنوك الإسلامية، الإدارة العامة: المبادئ والنظريات، الإدارة المالية: منهج اتخاذ القرارات، الإدارة ومنهج بالأهداف: أسلوب فعال للإدارة ومنهج للتطوير التنظيمي، أساسيات إدارة البنوك، أسرار المدير الفعال: اتجاهات فكرية ومهارات إدارية، التنظيم: المباكل والسلوكيات والنظم، تنظيم وتطوير البنوك الإسلامية: النظريات والمياكل والسلوكيات

(١) ترجمته من الرسالة التي صدرت فيه، وربما إضافات.

والممارسات، دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراه، المدير الفعال: دراسة تحليلية الأنماط المديرين، منظمة القرن الد ٢١، القائد التحويلي. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



سیّد المختار محمد الناجم (۱۳۲۰ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

سيِّد مرعي = سيِّد أحمد مرعي

سیّد مقبول أحمد (۱۹۱۰ - ۱۹۹۸ه؟ = ۲۰۰ - ۱۹۹۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

سيِّد مكاوي = سيِّد محمد على مكاوي

سیّد الملاح (۱۳۵۷ - ۱۹۳۸ = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۰م) ملحن فنان.



 (۲) المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية (۲۰۱۰/۳/۲م) -منقول. مع إضافات.

من بورسعيد بمصر. التحق بكلية الآداب،

وكلية الفنون الجميلة، وكلية الشرطة، ولم يكمل دراساته فيها، حصل على إجازة من معهد التربية الموسيقية، درَّس في سوهاج والقاهرة، ووصل إلى منصب وكيل وزارة التربية والتعليم. قدَّم فنه في المسارح الليلية، واعتمد ملحنًا في الإذاعة، وتحوَّل من مطرب إلى (مونولوجست)، فقدم لونًا من الفكاهة، يعتمد على النكتة وتقليد الفنانين، وابتكر شخصية «عبده كفتة»، التي تمثل المغني القديم، وكان عازفًا أيضًا. ظهر في أفلام قليلة. مات في ٤ ذي الحجة، ١٤ يناير(١).

### سیِّل ناجی $(P^{WY}I - 3 \cdot 3 I \alpha = I^{Y}PI - WAPI_{4})$

داعية وكاتب إسلامي خطيب.

اسمه الصحيح «على»، واشتهر بـ(سيد). ولد في مدينة ببا بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، لم يكمل المرحلة الابتدائية، ولكنه كان شغوفًا بالقراءة والاطلاع، وكان يقضى جلّ وقته في مكتبته. عمل مأذونًا شرعيًا، وخطب الجمعة في المسجد الأقصى، وفي المسجد العمري بالقدس خلال حرب فلسطين ١٩٤٨م التي شارك فيها متطوعًا، وكان في المعسكر الذي يقوده الداعية سعيد رمضان. اعتُقل وسُجن وعُذِّب بسبب إسلامه وحرص على الدعوة، وبعد الإفراج عنه تابع الدعوة، وكان رئيسًا لجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بمركز ببا، ورئيسًا ومؤسِّسًا لجمعية الحج والعمرة بها، وعضوًا وممثلًا لمركز ببا في جمعية البرّ والمحافظة على القرآن الكريم بمحافظة بني سويف، وخطيب ورئيس مجلس إدارة مسجد النصر بببا. وقد استفاد الطلبة من مكتبته في أبحاثهم، وكان قد بقي ثلثها، فقد تم الاستيلاء على قسم كبير منها، وحرق ودفن الكثير منها من قبل

(١) أهل الفن ص٤٤. وصورته من موقع (وحي بلقيس).

الأقارب خوفًا عليه بعد اعتقاله، وقد أوصى بوقفها على طلبة العلم بعد وفاته. وتوفي يوم الأحد ٣٠ محرم، ٥ نوفمبر.

بدأ في عام ١٣٩٣ه بكتابة بعض المقالات وراسل مجلات إسلامية في العالم العربي، ونشرت له مقالات بالكويت والإمارات وقطر ومصر واليمن وغيرها. كما أذيعت له أحاديث في الإذاعة المصرية.

وألف عدة كتب لم يطبع منها شيء، منها: المعاهدات في الإسلام، بحث في الجزية، الحدود في الإسلام، القضاء في الإسلام، صفحة من التاريخ الإسلامي. مذكراته عن سير المعارك بفلسطين (فقدت)(٢).

### سيِّد الناصري = سيِّد أحمد على الناصري

السيِّد أبو النجا  $(\Gamma \Upsilon \Upsilon \Gamma - \Upsilon \Gamma \Im \Gamma \alpha = \Lambda \cdot \Gamma \Gamma - \Upsilon \Gamma \Gamma \Gamma_{\alpha})$ من رواد الإعلام والإدارة الصحفية بمصر.



ولد في كفر عيسى آغا (كفر العلماء الآن) بمحافظة الشرقية في مصر، ووالده من علماء الأزهر. تخرج في مدرسة التجارة العليا، وفي عام ١٣٥٦ه (١٩٣٧م) سافر في بعثة إلى إنحلترا لدراسة الإعلان، وحصل منها على الدكتوراه. عاد من لندن إلى معهد التجارة العالى بالقاهرة، وعيِّن أستاذًا للإدارة في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية. كما عمل مديرًا لجريدة المصري، ثم عضوًا منتدبًا لمحلس إدارة أخبار اليوم، ومديرًا لدار «أخبار اليوم»، ثم كان أستاذًا بكلية المعاملات في جامعة

(٢) الموسوعة الحرة ٢٠١٠/٩/٨ (ويبدو أن الترجمة بقلم ابن له).

الأزهر. ثم انتخب رئيسًا لاتحاد الناشرين العرب، وقدم استقالته بعد عام منه، ثم عيّن عضوًا بمجلس إدارة المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين، وتولى الإشراف على المشروع الثقافي الإسلامي للطباعة ونشر التراث الإسلامي. وفي ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) أصدر الرئيس محمد أنور السادات قرارًا بتعينه مشرفًا عامًا على إدارتي مؤسسة التحرير للطبع والنشر، ومؤسسة روز اليوسف، إضافة إلى ما كان يقوم به من أعمال. وعمل محاضرًا كذلك بكلية الإعلام في جامعة القاهرة.



السيد أبو النجا رأس اتحاد الناشرين العرب

من كتبه: إصلاح الإدارة مهمة سياسية ولكن كيف؟، دراسة السوق، أعمال السكرتارية، مبادئ الاقتصاد والتجارة، ذكريات عارية،

سيِّد النقشبندي = سيِّد محمد النقشبندي

سيِّد نوح = سيِّد محمد نوح

سيِّد نوفل = السيِّد علي محمد نوفل

سيِّد الهواري = سيِّد محمود الهواري

<sup>(</sup>٣) مع رواد الفكر والفن/ محمد شلبي ص٣٣، وكتب فيه حافظ محمود مقالًا يشيد بعبقريته، وأنه أول من أدخل في الصحافة «المصرية» فن الإدارة الصحفية، في جريدة «الجمهورية»، في عمود طويل، فاتنى توثيقه وبيان عدد المجلة وتاريخها، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٤٦.

السيِّد الوكيل (تكملة معجم المؤلفين)

سیِّد وهبی بن حافظ وهبی . 43 Pa = . . . - P . . 7 a) محرر صحفي.



من مصر. عمل مع والده الصحفي، الذي أصدر جريدة «أخبار الغربية» ثم جريدة «أخبار طنطا» ثم «صوت الغربية»، وعمل رئيسًا لقسم المحافظات بجريدة السوادي، ثم جريدة الزمان، فمديرًا لتحرير جريدة الجماهير، وانضمَّ إلى نقابة الصحفيين عام ۱۳۸۲هـ، وشارك في إصدار جريدة منبر الشرق، ومسامرات الجيب، ثم كان مديرًا لتحرير جريدة «سفير الغربية» ورئيسًا لتحريرها بالغربية، حتى استقلَّ وأسَّس ورأس تحرير ومجلس إدارة جريدة «الناس» اليومية لإقليم الدلتا، منذ عام ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م) وحتى وفاته. ولقب بشيخ الصحفيين في الدلتا. ومات في ١١ ذي القعدة، ٣٠ أكتوبر.



سيد وهبي رأس تحرير جريدة (الناس)

أصدر (١٥) كتابًا وقصة، بينها موسوعة علمية عنوانها: الموسوعة الماسية لمحافظات الدلتا(١).

سيِّداتي بن محمد المحفوظ (7771 - 31312 = 7181 - 78819) (تكملة معجم المؤلفين)

سيدايي تيريز = نايف حسُّو

سيدة ماجد محمد ربيع ( . . . - 3 7 3 1 a = . . . - 7 1 . 7 a) مكتبية أكاديمية.

من مصر، حازت شهادة الماجستير (۱۳۹۹ه)، والدكتوراه (٤٠٩ه) من قسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ثم كانت أستاذة بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات، وأشرفت على (٦) رسائل علمية. وكانت متخصصة في خدمات المعلومات، وكتبت مقالات في «مجلة المكتبات والمعلومات العربية».

كتبها: دروس في المراجع العربية، الأسس الحديثة للمكتبات والمعلومات، دور أمين مكتبة الطفل في تنمية نشاط القراءة لدى الأطفال، مكتبات الأطفال المدرسية والعامة ورياض الأطفال: أساليب الاستخدام والتطوير (مع متولي محمود النقيب)، الدوريات كمصدر للمعلومات في مكتبة الطفل في الحلقة الدراسية عن الأدوار الحديثة لمكتبة الطفل. وحرّرت مع آخرين كتاب: محمد محمد أمان: مجموعة بحوث مهداة. ورسالتها في الماجستير: فهارس دار الكتب

من الناحيتين الوصفية والموضوعية.

وفي الدكتوراه: تبادل المطبوعات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية: دراسة تاريخية

سيِّدي أبو بكر = بيَّ بن البشير

الراس لى الراجع العانة

سيِّدي محمد (الداس) بن أحمد التنواجيوي

(نحو ۱۳۳۰ – ۱۱۱۱ه = نحو ۱۹۱۱ – ۱۹۹۱م)

ولد في بلدة ترمس بمنطقة الحوض في بلاد شنقيط، تعلم في محضرة والده، ثم خلَّفه فيها، وتوجَّه إلى الحجاز أثناء الاحتلال، وعاني أهوالًا، وعاد ليرحل بعياله إلى جهة تنبكتو، ولبث فيهم نحو ثلاثين عامًا يعلُّم ويفتى ويوجِّه، وانتفع به طائفة، وكان عالمًا مصلحًا يقدِّره الناس، وينقادون لأمره، حانيًا على الفقراء والأرامل، وراقيًا مستجابًا. مات في المدينة المنورة(٢).

سیّدي محمد بن بادي بن آمنی  $(\wedge \cdot \Upsilon I - \wedge P \Upsilon I \alpha = \cdot P \wedge I - \wedge V P \tilde{I} \alpha)$ عالم متصوّف.

من ولاية تكانت بموريتانيا. أخذ العلم عن والده، ثم التحق بمحضرة أهل أبات، وانكبَّ على تعلَّم العلوم الشرعية واللغوية، ونبغ في جميعها، واتصل بالعلماء ورحل، ونشر الطريقة القادرية، وطغت عليه النزعة الصوفية.

وله مؤلفات، منها: العسل الصافي (نظم في التصوف)، سلام المريدين في الرد على

(٢) أعلام الشناقطة ص٠٤٣.

— (۱) جريدة الناس ١٥ أبريل ٢٠٠٩م.

الفرق المنكرين والمتصوفة المتزندقين، كشف الحجاب والظلم عن القلوب بمصابيح الحكم (نظم لحكم ابن عطاء الله)، منبه الكهول من نومة الغفلة والذهول، تحفة اللبيب وبغية الأديب (نظم في آداب الشاي وأحكامه)، عصابة العروس في جمع أشياخنا الشموس، كاشف الأستار عن نسب الشيخ سيد المختار، مجموعة قصائد(۱).

سيِّدي محمد بن لكبير = محمد بن لكبير

# سيِّدي محمد (عبدوت) بن محمد عبدالله آل أحمد الأسود (١٣٢٦ - ١٩٠٨ = ١٩٠٨ - ٢٠٠٣م) عالم مؤلف.

ولد في منطقة النعمة ببلاد شنقيط، تعلم العلوم، ثم توجه إلى الحجاز، وجاور بالمدينة ثم مكة، وكان حافظًا نبيهًا، فاشتغل بالعلم تدريسًا ومدارسة، وكان يثق به المسؤولون في السعودية، مات بمكة المكرمة يوم الاثنين ٣ ذي القعدة، ٦ يناير.

وله مؤلفات، هي: تيسير الوهاب المنان على توضيح متشابه القرآن (٣ مج) (المتن لمحمد بن أبنوجا التشيتي)، رسائل رجزية تتناول رسم القرآن الكريم وأحكام الحج والرقائق، رحلة الحجر").

### **سيرج دو بوركي** (۱۳۳٦ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۷ – ۲۰۰۵م) مستشرق كاهن.

أحد مؤسّسي معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينكان بالقاهرة. من تلامذة جورج قنواتي. قضى (١٥) عامًا عاكفًا على دراسة وترجمة وتحقيق المتصوف الفارسي عبدالله الأنصاري، ثم حاضر في تاريخ

(۱) موسوعة أعلام العلماء، والأدباء ١٢١/١، وتكرر في ٣٤٤/٢.

(٢) أعلام الشناقطة ص٤٣٤.

التصوف الإسلامي بجامعة كابل الأفغانية. وكان القس النصراني الوحيد بأفغانستان المسلمة، وله فيها ذكريات رواها في كتابيه: أكلنا العيش والملح، أطفالي الأفغان (٢).



### **سیرج کلوزیو** (۲۰۰۹ – ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) مستشرق آثاری.

من فرنسا. التحق بالمركز الوطني للأبحاث والعلوم عام ١٣٩٢ه (١٩٧٢م)، واختير أستادًا في جامعة باريس عام ١٤٢٤ه مندة، (٢٠٠٣م)، عمل في مواقع أثرية متعددة، والبرونزي، في فرنسا ويوغسلافيا واليونان وسورية والعراق والبحرين والإمارات وعُمان، وقضى سنين طويلة في منطقة جنوب شرق الجزيرة العربية، وعمل مديرًا لبعثة الآثار الفرنسية في الإمارات، واكتشف بناية أثرية الآثار في سلطنة عُمان، ونشر الكثير من الأثار في سلطنة عُمان، ونشر الكثير من الأبحاث.

وشارك مارييتسو توسي في كتاب صدر بعنوان: في ظلال السلف<sup>(1)</sup>.

### سيزا نبراوي (١٣١٥ - ١٤٠٥هـ = ١٨٩٧ - ١٩٨٥م)

عاملة في الحركة النسائية، متحررة متبرجة. اسمها الحقيقي: زينب محمد مراد.

(٤) موقع محيط (٤٣١ه).

من مواليد الغربية بمصر. سكرتيرة «هدى شعراوي»، وشاركتها في «المؤتمر النسائي الدولي» الذي عقد في روما في شهر آذار (مارس) عام ۱۹۲۳م. ولما عادت، ولدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية رفعت هي وسكرتيرتما الحجاب، فكانت أول مصرية مسلمة رفعت الحجاب - كما يقول الزركلي في الأعلام -. وتذكر صافيناز محمد كاظم أنهما بعد أن نزعتها الحجاب داستاه بأقدامهما. وكونت عام ١٣٤٢هـ (١٩٢٣م) الاتحاد النسائي المصري، وكانت عضوًا فيه. رأست تحرير مجلة «المصرية» النسائية (بالفرنسية) عام ١٩٢٥م ولمدة (١٥) عامًا، وانتخبت وكيلًا للاتحاد النسائي الدولي الديمقراطي، ونائبة لرئيس الاتحاد النسائي العالمي، حصلت على وسام لينين، وماتت في ٤ جمادي الآخرة، ٢٤ فبراير (°).

### سيسى = أحمد نور الدين

### سیف أحمد حیدر (۱۳۱۳ - ۱۶۲۱ه = ۱۹٤۳ - ۲۰۰۰م) حقوقی تجاري حزبي.

ولادته بقرية حصيرة التابعة لمديرية الشمايتين في محافظة تعز باليمن. حصل على المرحلة الثانوية في القاهرة، وأكمل دراسة الحقوق فيها، عاد ليعمل مديرًا عامًا للإدارة القانونية والقضائية في البنك المركزي، ثم كان مستشارًا فيه حتى وفاته. وهو من الحزبيين القدامي، فقد انتسب إلى حزب البعث عندما كان يدرس في القاهرة، وهو أحد مؤسّسي يدرس في القاهرة، وهو أحد مؤسّسي حزب العمال والفلاحين، وتولى تأسيس وقيادة حزب (العمل)، ثم شارك في تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني، وكان عضوًا في

(٥) حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين/ محمد فؤاد البرازي ص٠٤٥ - ٥٠٧، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٥٢، ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية صرية.

<sup>(</sup>٣) موقع معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان(٢٣٣)ه).

ولد في رأس الخيمة، وبعد أن أنهى دراسته

وتعلم القراءة والكتابة والحساب في المدرسة

الأحمدية بدبي، حضر إلى الشيخ أحمد بن

حجر آل بوطامي للدراسة عنده في البحرين،

وكان وقتذاك لا يتجاوز عمره الثانية عشرة،

فبدأ بتدريسه، وما كان يفارقه إلا وقت

النوم. وقد تولَّت جدته العناية به بعد أن

فقد أبويه وهو صغير، وكان شغوفًا في طلب

العلم، حريصًا على المذاكرة ومطالعة الكتب،

وأظهر تفوقًا في مواد اللغة العربية والنحو،

وكان محافظًا على صلواته أثناء إقامته مع

الشيخ. ثم التحق بجامعة بغداد فنال منها

إجازة في الهندسة، وعمل في الكويت مدة

من الزمن. وفي عام ١٣٧٨ه (١٩٥٨م)

سافر إلى النمسا والتحق بجامعة غراتس، إلا

أنه قطع دراسته وتوجه إلى مدينة دسلدورف

الألمانية وعمل فيها مدة من الزمن، ذهب بعدها إلى باريس لإكمال دراسته. وأثناء

إقامته في باريس وصلته منحة دراسية من الاتحاد السوفيتي، فسافر إلى ليننغراد، والتحق

بجامعتها، ونال منها درجة الماجستير في

لجنته المركزية، كما أسهم في تأسيس نقابة المحامين وترأس جميع مؤتمراتها، وعمل محاميًا، ومستشارًا قانونيًا لعدد من الشركات والبنوك والمؤسَّسات التجارية، وشارك في إعداد عدد من مشاريع القوانين، وله أبحاث قانونية نشرت في مجلات محلية وعربية، كما حاضر، وشارك في مؤتمرات وندوات (۱).

### سيف بن حمد البوسعيدي (١٣٧٢ - ١٩٢٢هـ = ١٩٥٢ - ٢٠٠١م)

وزير ديوان البلاط السلطاني بعُمان. كان من أكثر المقربين إلى السلطان قابوس، ومن أبرز الوزراء الذين واكبوا نحضة عُمان الحديثة، تولَّى رئاسة الديوان ما يقرب من عشرين عامًا. مات في ٢ شعبان، الموافق للأول من شهر تشرين الثاني، بعد أيام قلائل من مرافقة السلطان في جولته السنوية (٣).

سيف بن حمود البطاشي (١٣٥٠ - ١٤٢٠هـ = ١٩٣١ - ١٩٩٩م) مؤرخ وطني.



من سلطنة عُمان. اهتمَّ بتاريخ عُمان، وحاول أن يعيد صياغة هذا التاريخ الذي توجد أغلب مصادره في شكل مخطوطات، فعكف عليها في صبر وجلد مع تقدُّمه في السن وضعف بصره، وكان يستعمل العدسات المكبرة إضافة إلى نظارته الطبية، وبعين واحدة، وعلى الرغم من ذلك قرأ كثيرًا

(١) موسوعة الأعلام للشميري.

(٢) الحياة ع ١٤١١٠.

من المخطوطات وحققها، وترك للمكتبة العمانية عددًا من الكتب التاريخية. ومات يوم الأربعاء ٢٨ جمادى الأولى، الموافق ٨ أيلول (سبتمبر).

ومن مؤلفاته تلك: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان (٣ ج)، إرشاد السائل إلى معرفة الأوائل، تاريخ المهلب القائد وآل المهلب، إيقاظ الوسنان في سيرة حلف بن سنان، الطالع السعيد في سيرة الإمام أحمد بن سعيد ").



سيف بن سالم اللمكي (١٣٣٤ - ١٤١٧ه = ١٩١٥ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

سيف بن عبدالعزيز الرواحي (۱۰۰۰ - ۱۹۱۲هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

**سیف بن غباش** (۱۳۵۱ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۳۲ - ۱۹۷۷م) سیاسی دبلوماسی.



(٣) الفيصل ع ٢٧٨ ص١٢٨، وسنة الولادة تقريبية.

هندسة الموانئ والجسور. وعقب قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام ١٣٩١هـ وربي (١٩٧١هـ) بدأ حياته العملية، حيث عين وكيلًا لوزارة الخارجية، ثم أصبح وزير دولة للشؤون الخارجية. وفي ١٣ ذي القعدة، ٢٥ أكتوبر، اغتيل في مطار أبو ظبي أثناء توديعه وزير الخارجية السوري عبدالحليم خدام. وكان المقصود بالاغتيال الأخير، الذي نجا من عدة محاولات اغتيال (أ).

سيف بن محمد الفارسي (نحو ١٣٤٣ - ١٤٣٣ه = نحو ١٩٢٤ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٤) رجالات في الإمارات العربية المتحدة ١٢٤/١، أعلام في دائرة الاغتيال ص١٣٣، أشهر الاغتيالات السياسية ٢٠٧/١، شخصيات من الخليج ص٢٣٧.

### **سيف وانلي** (۱**۳۲۶ – ۱۳۹۹ھ = ۱۹۰**۱ – ۱۹۷۹م) فنان تشكيلي.

اسمه الكامل: محمد سيف الدين وانلي.



ولد في الإسكندرية، عمل موظفًا بمصلحة الموانئ نحو (٢٦) سنة. أسَّس أول مرسم له مع شقیقه «أدهم» عام ۱۳۵۱ه (١٩٣٢م). أقام عددًا من المعارض الخاصة والمشتركة في داخل وطنه وخارجها. ونال جائزة ريتشارد، كما فاز بميدالية معرض الفنون الآسيوية والإفريقية، وجائزة بينالي الإسكندرية الثالث. وأطلق على أسلوبه «التجريدية الغنائية». في عام ١٣٨٣هـ (١٩٦٣م) انتخب رئيسًا لجماعة الفنانين والكتاب بأنيلييه الإسكندرية. وأهدته الإسكندرية مفتاحها، كما أهدته جامعة «كمبردج» اللوحة النحاسية، وكتب عنه في كتاب ضمَّ ألف فنان وأديب وعالم. ومُنح لقب الدكتوراه الفخرية. توفي في ١٨ ربيع الأول، ١٥ من شهر فبراير (شباط)(١).



لوحة لسيف وانلي

أبو سيف يوسف أبو سيف (١٣٤١ - ١٤٢٦ه = ١٩٢٢ - ٢٠٠٥م) كاتب ومفكر شيوعي قبطي.



من مصر. حصل على إجازة في الفلسفة من جامعة فؤاد الأول، تعاطى السياسة، فطورد واعتقل. كاتب صحفي منذ سنة فطورد واعتقل. كاتب صحفي منذ سنة (الفجر الجديد)، محرر في صحف البلاغ، صوت الأمة، الأهرام، روز اليوسف، رابطة الشباب، فمدير تحرير مجلة (الطليعة)، خبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، عضو الأمانة المركزية لحزب من مؤسسيه، عضو المنظمة العربية لحقوق من مؤسسيه، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، عضو مجلس الشعب. مات يوم الأحد ٤ محرم، ١١ الشعب. مات يوم الأحد ٤ محرم، ١١ الشعب.

صدر فیه کتاب بعنوان: أبو سیف یوسف مفکرًا ومناضلًا وإنسانًا/ نبیل زکي، ۲۲۷ ه.

من كتبه المطبوعة: ردًا على العقاد (حول الماركسية)، الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية، وثائق ومواقف في تاريخ اليسار المصري، نمط الإنتاج الآسيوي وواقع المجتمعات العربية (ندوة شارك فيها مع آخرين وصدر سنة ٤٠٤هـ)(١).

سيف الدين أحمد عاشور (١٣٣٨ - ١٤٢٣ه = ١٩١٩ - ٢٠٠٢م) إعلامي، محرر صحفي.



ولد في مكة المكرمة. تخرج في مدرسة الفلاح، ثم مدرسة تحضير البعثات، لم يكمل دراسته في الأدب الإنجليزي بجامعة كولومبيا. عمل في الإذاعة السعودية، تولَّى رئاسة قسم الصحافة والنشر العربي في شركة أرامكو، ورئاسة تحرير (قافلة الزيت). أسَّس «مؤسسة عاشور للعلاقات العامة والترجمة والتحرير» بجدَّة، وأصدر منها نشرتين باللغة الإنجليزية، إحداهما للأنباء المحلية، والأخرى للشؤون إحداهما للأنباء المحلية، والأخرى للشؤون الكتابة بالصحف، وكان يوقع أحيانًا باسم الكتابة بالصحف، وكان يوقع أحيانًا باسم «حرير».



سيف الدين عاشور رأس تحرير (قافلة الزيت)

(۱) مسنة من الفن ص٧٨، الموسوعة الكبرى لمشاهير
 الكرد ١٨٢/٤، الفيصل ع ٢٨ (شوال ١٣٩٩هـ) ص١٢٩.
 ولوحته من موقع (فنون).

(۲) ترجمته من كتابه «الأقباط»، الأهرام غ ۳۱۶۹ (۱۹۲۲/۱/۷) و ع ۳۱۷۱ (۱۴۲۲/۱/۷)، والعدد التالي منها.

له رواية منشورة بعنوان: لا تقل وداعًا(١).

سيف الدين الزعبي (١٣٣٢ - ١٤٠٦هـ = ١٩١٣ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

سيف الدين بن عبدالقادر الكاتب  $(\Lambda \Gamma \Psi I - P \Psi I I A = \Lambda I P I - \Lambda \cdot \cdot \Psi A)$ كاتب أديب ومحقق إسلامي خطاط.



بطاقة إ قامة دائمة ني لميني مسافر

سي أ ذ تقين في عبر في ويفريه الحسين رت نري كا لعنوي من أحقى إلى أفعى كؤول رشامری رجمه الأميز علی المدی درشا مرئی در الله الركان الكان المول م تقام ع عصف الولاح .. و عربة الوج الحزيه لترسي بالمدَّب آبارًا كواجع المه جمييني خصاً أواع النو ع ما ظُرِعي كورسك والرميني را سترملي صوراً على وجهيد كرهر الزيزنون التَّنْ سِرَكُنْ العبدع .. مَا وَ لِي أَنْ تَدَرُكِينَا إِنْ لُنَهُ عَنْ الْمُنْ .. مَا الذي بعد الحنين

سيف الدين الكاتب (خطه)

(١) موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث ٧٠/٩، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٣٣/٢، معجم العرب ٢/٢٧٥. المطبوعات العربية السعودية ٤٥٧/١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٩٥.

من حلب. أُجيز في اللغة العربية من جامعة الأزهر. أجاد أنواع الخط العربي، وعمل خطاطًا، وكان يدير مكتبًا للدعاية والإعلان في منطقة الكلاسة بحلب. كما نظم الشعر، وحقق كتبًا تراثية، وترجم لأعلام الصحابة رضى الله عنهم. توفي يوم ١٢ ربيع الأول،

تآليفه: أطلس التاريخ القديم، الأطلس الجغرافي للعالم الإسلامي اقتصاديًا وجغرافيًا، الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (تحقيق)، الأوائل في حضارة الإسلام، الرعيل الأول: السابقون الأولون في الإسلام، الكامل في التاريخ لابن الأثير (إعداد)، الزيارة: من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (مراجعة وتعليق)، الأمير إدريس بن عبدالله ودولة الأدارسة،

يوم الفرقان: أول المشاهد في الإسلام. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين).

وقام بالتقديم والتعليق على الدواوين التالية مع أحمد عصام الكاتب:شرح ديوان الفرزدق، شرح ديوان أمية بن أبي الصلت، شرح ديوان جميل بثينة، شرح ديوان ذي الرمة، شرح ديوان زهير بن أبي سلمي، شرح ديوان طرفة بن العبد، شرح ديوان عنترة بن شداد(۲).

سيف الدين الغزالي الجبيلي ( . . . - 373/ a = . . . - 7 . . . ) مناضل حزبي.



من مصر. بدأ حياته السياسية منذ ١٣٥٠ه (١٩٣٢م)، وكان عنيفًا ضدَّ الاحتلال والملكية و «أحزاب الأقلية»، سُجن وعُذِّب وأُرهب، انضمَّ إلى حزب الوفد وقاد المقاومة الشعبية في منطقة الشرفية والقناة عامى ٧١

من كتبه: الوفد والاشتراكية (قدم له زعيم الحزب فؤاد سراج الدين)(٣).

سيمون سيمونيان (7771 - 5,312 = 7181 - 51819) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) الوفد ١/١٨ ١/١٨م، وكتابه المذكور.

<sup>(</sup>٢) معجم أدباء حلب ص ٣٤٥، معجم البابطين للشعراء



الشاب حسني = حسني شقرون

شادي أحمد عبدالسلام (۱۳۲۹ - ۱۹۰۷ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۹م) مخرج سينمائي.

هو شادي محمد محمود عبدالسلام الصباح.



ولد في الإسكندرية. حصل على إجازة من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة. وبدأ عمله بالسينما من خلال تصميم الملابس لعدد من الأفلام التاريخية، مثل صلاح الدين الأيوبي، أمير الانتقام، رابعة العدوية، كليوباترا، وا إسلاماه. ثم عمل مستشارًا للمخرج الإيطالي كنالوفيتش في فيلم (فرعون)، ومصممًا للمخرج الإيطالي العالمي روسيليني. وكان معروفًا في مهرجانات الأفلام. وعُرف بفيلم «المومياء» الذي أخذ

فكرته عن حادثة حقيقية في سرقة الآثار الفرعونية وقعت في نهاية القرن الماضي. وعدَّ واحدًا من أبرز مخرجي الفيلم التسجيلي في مصر. ومن أفلامه الأخرى: مأساة البيت الكبير، الفلاح الفصيح، آفاق، جيوش الشمس، كرسي توت عنخ آمون، الأهرام، رمسيس الثاني. وغيرها. مات في ٤ صفر، الأول)(١).

شادي الجبل = محمد السيد بومدين

أبو شا**دي عبدالحفيظ الروبي** (۱۳۶۶ - ۱۶۱۸ه؟ = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۷م) طبيب متخصص.



من مصر. تخرَّج في كلية طب قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، حصل على دكتوراه في الأمراض الباطنة، أستاذ ورئيس قسم

التخصص في الكلية، عضو مجمع اللغة العربية، والمجمع العلمي المصري، والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس الأعلى للثقافة، مستشار بوزارة الصحة. صاحب إسهامات في أمراض المناطق الحارة والجهاز الهضمي، مستشار مجلة الطب الدولية، ومجلة الممارس العام، نائب رئيس المجمع المصري للثقافة العلمية، صاحب اهتمامات بالفلسفة والثقافة العلمية.

له بحوث في محالات طبية بلغت (١٠٠) بحث علمي.

ومن كتبه التي وقفت على عناوينها: محاضرات في تاريخ الطب العربي، الجهاز الهضمي: أمراضه والوقاية منها، الكبد – المرارة – البنكرياس: أمراضها – علاجها الوقاية منها، طب المناطق الحارة، فلسفة العلم قديمًا وحديثًا، من منطق الفلاسفة إلى منطق الأطباء، قيم العلم وعلم القيم، الحكمة ضالة المؤمن(٢).

الشاذلي بن أحمد زوكار (١٣٥٠ - ١٤٢٩هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٨م) ثقافي وشاعر دبلوماسي.

 (۲) الموسوعة العربية الميسرة ٥/١، وكتابه «الجهاز الهضمي»، موسوعة أعلام العلماء ٤٣٨/١٠.

 <sup>(</sup>١) خمسون شخصية مصرية ص ١٥٦، أعلام مصر في القرن العشرين ص ٢٥٥، أهل الفن ص ١٧٢، موسوعة المخرجين ص ٢٢٧.

ولد في مدينة المنستير بتونس. درس في

جامع الزيتونة، والآداب في جامعة القاهرة،

من أساتذته طه حسين وسهير القلماوي.

أسَّس مع أصدقاء له رابطة «القلم الجديد»

عام ١٣٧٢ه، وعمل في الإذاعة التونسية،

وقدم عددًا من الأعمال والبرامج الثقافية

والسياسية والحوارية، ثم عمل ملحقًا إعلاميًا

في السفارة التونسية ببيروت وعواصم عربية

أخرى، وعاد ليرأس الرابطة المذكورة، وهو من

عيِّن مفوضًا ومديرًا مساعدًا لإدارة الشؤون

السياسية للعالم العربي بوزارة الخارجية، ثم

كان سفيرًا باليمن، وكلف بمهمات رسمية

متعددة، وحاضر في جامعات، وكتب

في حقول الإبداع والنقد الأدبي والفني في

مختلف الدوريات العربية، وعمل مراسلًا

خاصًا لجريدة الشرق الأوسط، ومجلة الآداب

البيروتية، وهو من أوائل من نظم الشعر الحرَّ

بتونس، وترجمت أشعاره إلى لغات عالمية.

مات يوم الثلاثاء ٤ ذي الحجة، ٢ كانون

له مجموعة شعرية بعنوان: للعشق وللوطن. وترك من المخطوط: تأملات، تحت الجهر، أضواء على الطريق، في منعرجات، مقالات،

الأول (ديسمبر).

وقصائد مختلف (١).

مؤسِّسي اتحاد الكتاب التونسيين.





من تونس العاصمة، لم يكمل دراسته الثانوية، ولكن ثقف نفسه وخالط رجال الأدب وحضر مجالسهم، وعمل موظفًا بقسم الضبط في وزارة التربية القومية، ورأس تحرير جريدة (القنفور) الفكاهية. وتنوع شعره بين الديني والوجداني.

طُبع له ديوان: على مشارف الأفق.

وله دیوان آخر مخطوط بعنوان: زفرات يافع. وست مسرحيات مخطوطة كذلك، وأوبريتات شعرية.

وله عدد من المسرحيات، منها: عبدالمؤمن بن على، سقوط الدولة الأموية، هكذا غنى داود، زوبعة المتنبي.

وعدد من الدراسات، مثل: الشعر بين التصوف والإلحاد، محاولات في ضبط إيقاعات الشعر الشعبي بتونس، الإفلاس في شعر أبي نواس<sup>(٢)</sup>.

الشاذلي بلقاضي = محمد الشاذلي بلقاضي

الشاذلي بويحيى (١٣٣٧ – ١٤١٨هـ = ١٩١٨ – ١٩٩٧م) من رواد التعليم العالى بتونس.





ولد في جندوبة بتونس. حصل على إجازة في العربية من جامعة السوربون ثم الدكتوراه. درَّس في الجامعة التونسية منذ تأسيسها، وحاضر في جامعات عربية أخرى، وفي جامعة السوربون سنتين، أشرف وناقش رسائل جامعية عديدة. أسهم في تأسيس محلة «حوليات الجامعة التونسية»، وله بحوث منشورة بها وبدوريات أخرى. وكتب بالعربية والفرنسية. توفي يوم ميلاده: ١٨ جمادي الآخرة، ٢٠ تشرين الأول (أكتوبر). ومن آثاره: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب/ لابن رشيق القيرواني (ت ٤٦٣هـ) (تحقيق)، الحياة الأدبية بإفريقيا في العصر الصنهاجي (وهي رسالته في الدكتوراه، طبعت بالفرنسية)، حادثة جدية على الاستطلاعات الباريسية/ محمد القروي (تحقيق)<sup>(٣)</sup>.

الشاذلي بن جديد (١٣٤٧ - ١٩٣٣ه = ١٩٢٩ - ٢٠١٢م) رئيس الجزائر.



ولادته في قرية بوثلجة التابعة لولاية الطارف. انضم إلى الجيش الفرنسي ضابطًا

(٣) موسوعة بيت الحكمة ٢٢٩/١.

(١) الموسوعة التونسية ١١٥/٢، الضاد (نيسان ٢٠٠٩م) ص ٣٣، أخبار تونس (٢ ديسمبر ٢٠٠٨) (موقع)، الموسوعة الحرة (إثر وفاته)، وموقع (القناة) كذلك.

غير مفوّض، وحارب في الهند الصينية، وفي بداية حرب الاستقلال ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) انضمَّ إلى جبهة التحرير الوطني، وكوفئ بالقيادة العسكرية لمنطقة وهران، وبعد الاستقلال تولَّى وزارة الدفاع في عام ۱۳۹۸ه (۱۹۷۸م) إثر مرض بومدين، وبعد بضعة شهور توفي فتسلَّم هو الرئاسة، فكان الرئيس الثالث للجزائر، وامتدَّ عهده ما بین (۹ شباط (فبرایر) ۱۹۷۹م حتی ۱۱ كانون الثاني (يناير) سنة ١٩٩٢م)، وغدا الأمين العام لجبهة التحرير، والقائد العام للقوات المسلحة. وقد خقَّف من تدخله في الاقتصاد، وسمح بالانفتاح الاقتصادي، الذي لم تعهده الجزائر من قبل، مثل البلاد السائرة في فلك المعسكر الاشتراكي، كما خفَّف المراقبة الأمنية على المواطنين، ومع تذبذب الاقتصاد وانهياره توترت العلاقة بين مؤيديه ومعارضيه، مما أدَّى إلى احتجاجات، وقد قمعها الجيش بوحشية قُتل فيها المئات، ودعاه ذلك إلى الانتقال إلى الديمقراطية والسماح بالتعددية الحزبية، فظهر إلى العلن (٦٠) حزبًا سياسيًا من مختلف التوجهات، أبرزها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذي نحح في الانتخابات وتأهب للحكم، ولكن العسكر والقيادات العلمانية أعلنت الرفض والحرب، مما أدى إلى استقالة الرئيس وحلِّ البرلمان، ودخلت البلاد في حرب أهلية دموية طويلة حصدت أرواح الآلاف من الجزائريين. وقد ذكر من بعد أنه "عندما كان رئيسًا للجمهورية اقتنع أن النظام الذي يسيّره لأكثر من (١٢) سنة وصل إلى نحايته، ولا يمكن أن يضيف شيئًا للأجيال القادمة، واقتنع بحتمية رحيله لصالح نظام برلماني مستقل يقوده الشباب، ولا يقوم على مبدأ الشرعية الثورية". واعتبر الرئيس الأول الذي فتح نافذة الديمقراطية على الجزائريين، بعدما أقرَّ تعديل الدستور، ونقل البلاد من حكم الحزب الواحد إلى عهد التعددية

الحزبية. انتقل إلى مدينة الطارف بعدها، ولزم الصمت، إلى أن توفي في مستشفى بالعاصمة يوم السبت ٢٠ ذي القعدة، ٦ تشرين الأول (أكتوبر)(١).

الشاذلي زوكار = الشاذلي بن أحمد زوكار

الشاذلي بن الصادق النيفر = محمد الشاذلي بن محمد الصادق

الشاذلي بن عبدالقادر الشاذلي (۱۳٤٢ - ۲۰۱۰م) شيخ الزاوية القادرية ببسكرة.



ولد في قرية تبرقدة التابعة لولاية خنشلة في الجزائر، درس العلوم الشرعية واللغوية بمسجد

عقبة بن نافع رضي الله عنه، وتتلمذ على شيخه علي موسى العقبي، وأبي بكر بن رحمون، وشيخه العارف محمد بن موسى الزاوية الكبرى بمدينة بسكرة، وأعاد فتح فروع الدروس بها وقام على شؤونما. توفي يوم ٢٨ شماوى،

(١) دليل الإعلام والأعلام ص ٤١٣، العربية نت ١٩٤٣/١١/٢٠ هـ، الموسوعة الحرة ٢٠١٢/١٠/١م.

وله مؤلفات، منها كتابه المطبوع: رؤية الله جل جلاله.

وله أيضًا: شرح مختصر لكتاب الغنية للشيخ عبدالقادر الجيلاني، وشرح كتاب وسيلة المتوسلين للعروسي(٢).

الشاذلي عطاء الله (1714 - 1814 - 1894 - 1894 - 1994 - 1894 - 1894 - 1894 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1



من تونس. ابتدأ تعليمه في المكاتب القرآنية، وتثقف على شيوخ العلم بالقيروان، فأخذ عنهم علوم اللسان، وأصول العقيدة، وعلوم اللغة، وتعمق في التفسير، ودرس الحديث، واستعرض أمهات الدواوين الشعرية والكتب الأدبية والتاريخية، وظهر نبوغه المبكر في

- لما يعلم الجميع من فن جب من الطبورين الادباء اللامعين وليبت لي
   المؤملات المن تبيج لي اخز المكان بن مقاعرهم الوتبرة.
- ا في لا اهر من لهشمادات او الاجازات ما افه ضربه و هود يه على في تمع لا يعترف بعني الاستفارات والاوراق النسمية.
- قاريج هيا إلى ماثل فيما سُطعت مو أوليتي تناخص فيما أي ماشي في
   كتاب والحواد و قرأ مبادئ العربة وتناعد عار المؤلفات واللب.
  - به ادارسي فسماعك بالمعيدة دنهامنان تراه.

وختاط ارجوك ان تكون قد اقتنعت بما اجت، وان تقتذ رعم اغبك وومت م موقا بعين العناية لا ذيك الحكم المرام / 6/6/4

### الشاذلي عطاء الله (خطه وتوقيعه)

(۲) جريدة صوت الأحرار (الجزائر) ١٥ مايو ٢٠١٠م،
 مدونة سيدي بن عزوز (١٣٤٢ه) ومنهما اسمه الثلاثي،
 بينما هو على كتابه (رؤية الله): الشيخ الشاذلي الشاذلي بن
 عبدالقادر.

بحالس العلماء، وندوات المفكرين وقادة الرأي بالقيروان، فأصبح محاضرًا وخطيبًا فصيحًا، ونشر بحوثًا مفيدة في محلات «المباحث» و «الثريا» و «الجامعة» و «مكارم الأخلاق». وشارك في كلِّ جمعية تأسَّست بالقيروان. واعتقله العدو المحتلّ في سجونه القاسية مرازًا بمناسبة المظاهرات، ووضع في معتقل «مونتوزان» وتفنن الفرنسيون في تعذيبه، وكان أكبر مشجع لرفاقه على عدم الرضوخ لشروط الهزيمة والاستسلام.

من أشهر أعماله الشعرية المنشورة: ديوان الشاذلي عطاء الله.

وله دراسات في السيرة النبوية، وأعلام الأدب القيرواني، وألَّف في الربا، وغلاء المهور(١).

الشاذلي مصطفى الخلادي (١٣١٩ - ١٤١٠ه = ١٩٠١ - ١٩٩٠م) محرر صحفي، مترجم، محام.



ولد في تونس. درس في الصادقية، ثم الحقوق في باريس. عمل في الترجمة ثم المحامة، فكان عميد المحامين. شارك في قيادة الحزب الدستوري القليم وأشرف على صحافته الفرنسية اللغة. أسهم في تحرير عدة دوريات بالفرنسية، ورأس تحرير Du La Voix Du.

(۱) مشاهير التونسيين ص ٢٤٤، حوار وشعراء ص ١٠٩. (٢) أعلام الإعلام في تونس ص ١٨٦، تراجم وقضايا معاصرة ص ١٨٥، الموسوعة التونسية ٧٤١/١.

LA
VEDIX

PEUPLE 

HERS MONDE MENTALITÉ

الشاذلي الخلادي رأس تحرير la voix du people

الشاذلي مكي (۱۳۳۹ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۸م) تربوي داعية.



ولد في مدينة «سيدي ناجي» بولاية «تبسة» في الجزائر، وفي مطلع شبابه انضمً إلى صفوف مجاهدي الحركة الوطنية الجزائرية لمقاومة العدو الفرنسي الغاصب، وأصبح بعد ذلك عضوًا بارزًا في حزب جبهة التحرير الوطني، وشارك في تمثيلها في مؤتمر باندونغ، وعمل بعد الاستقلال في سلك التعليم، ثم أسندت إليه عدة مهام في وزارة الشؤون الدينية، وأسهم لمدة طويلة في تقديم العديد من المحاضرات الدينية في التلفزة والإذاعة الوطنية الجزائرية. توفي يوم الجمعة ٢١ محرم، اليلول) "ا.

ولد في بيروت. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف ببيروت. عمل في الصحافة والمحاماة، واقترن اسمه خاصة

شارل ألكسندر حلو

(1741 - 1721a = 7181 - 1079)

رئيس لبنان.

من جامعة القديس يوسف ببيروت. عمل في الصحافة والمحاماة، واقترن اسمه خاصة بصحيفة «له جور». من مؤسّسى حزب الكتائب. مثّل لبنان في دولة الفاتيكان، وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وزير العدل والإعلام، فالخارجية، والعدل، والصحة، فالإعلام، والتربية، انتخب رئيسًا للبنان (٨٤ - ١٣٩٠هـ = ۲۶ - ۱۹۷۰ م). حصل على دكتوراه شرف من جامعة القاهرة، رئيس فخري لجمعية الدول الناطقة بالفرنسية، رئيس المؤتمر العام لوكالة التعاون الثقافية والتقنية في باريس. وقع على اتفاق القاهرة (تشرين الثاني ١٩٦٩م) مع ياسر عرفات بعد مواجهات وقعت في بيروت، وسمح هذا الاتفاق للمقاومة الفلسطينية بالانطلاق من جنوب لبنان لتنفيذ عمليات داخل فلسطين. مات في ۱۲ شوال، ۷ كانون الثاني (يناير).

ي ۱۰ مؤلفات عديدة وخاصة بالفرنسية، منها بالعربية: حياة في ذكريات.

كما جمع واختار مع آخرين عدة أعداد من «الوثائق الفلسطينية العربية» (أ).

(٣) الفيصل ع ١٤٢ (ربيع الآخر ١٤٠٩هـ) ص ١١٦٠

أعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائر ص ٦١٢، وفيه تأريخه

(۱۳٤٣-١٠٤٠هـ) ومعلومات أخرى تختلف، وقد استقى

معلوماته من شخص؟.

<sup>(</sup>٤) دليل الإعلام والأعلام ص ٤٢٩، قرى ومدن لبنان ١١٧/٢ (واسم والده فيه: إسكندر)، ملحق موسوعة السياسة ص ٣٤١، الموسوعة العربية الميسرة ١٤٤٥/٢.

### شارل أندري جوليان (۲۰۳۱ - ۱۱۶۱ه = ۱۲۸۱ - ۱۲۶۱م) مؤرِّخ سياسي.



ولد في مدينة كان الفرنسية. اشتغل في الصحافة، وناضل في النقابات، وفضح مساوئ الاستعمار المحتل، انخرط في الحزب الاشتراكي، وانتخب رئيسًا لرابطة حقوق الإنسان في الجزائر، وعند انشقاق الحزب مال مع التيار الشيوعي، والتقى بلينين وغيره. ثم ترك الشيوعية ودرَّس في عدة ثانويات، وعاد إلى الحزب الشيوعي، وكلف بشؤون إفريقيا في حكومة فرنسا الحرة، واشتدت صلاته بالشباب المغاربي، وزار العديد من المستعمرات، منها المغرب، ووصفه الملك محمد الخامس بأنه الصديق الفرنسي الذي طالمًا عمل من أجل تحرير المغرب، وأسندَ إليه أمر تأسيس أول كلية آداب عصرية، فكان عميدها من سنة ١٣٧٧ه إلى ١٣٨١ه، وعاد إلى وطنه ليتفرَّغ للبحث والتأليف، ومات في صيف السنة الميلادية.

من كتبه: تاريخ إفريقيا الشمالية: تونس - الجزائر - المغرب الأقصى من البدء إلى الفتح الإسلامي ٦٤٧م (تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة)، تاريخ إفريقيا الشمالية منذ الأصول إلى سنة ١٨٣٠م، إفريقيا الشمالية تتحرك، تاريخ الجزائر المعاصرة، الغزو ومنطلقات الاستعمار، المغرب أمام الإمبرياليات، كيف حصلت تونس على

الاستقلال، تاريخ إفريقيا، تاريخ إفريقيا البيضاء، تاريخ توسع الاستعمار الفرنسي، الرحلات الاستكشافية، المؤسّسات الأولى في القرنين الخامس والسادس عشر، بناة فرنسا وما وراء البحار (مع آخرين)، وأشرف على سلسلة (الأفارقة)(١).

### شارل بيلا (7771 - 7131a = 3181 - 78815) مستشرق فرنسى.

ولد في قسنطينة بالجزائر. حصل على درجة الأجريجاسيون في اللغة العربية، ودكتوراه الآداب من جامعة باريس، عين أستاذًا بمدرسة اللغات الشرقية، ثم أستاذًا بجامعة السوربون، ومديرًا لمعهد الدراسات الإسلامية. أسَّس دائرة الإسلاميات بجامعة السوربون وعمل مديرًا لها، وكان مديرًا للطبعة الفرنسية لدائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية) حتى وفاته. أصبح عضوًا في أكاديمية النقوش والآداب، وفي عدة أكاديميات علمية بفرنسا وخارجها.

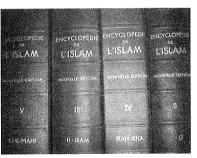

النسخة الفرنسية من دائرة المعارف الإسلامية، التي عمل شارل بيلا مديرًا لها

وكان غزير الإنتاج، كتب مقالات عديدة ومواد علمية لدوائر المعارف، والكثير من مراجعات الكتب التي تربو على المائة. واهتم بدراسة الجاحظ اهتمامًا ملحوظًا.

وله كتب، مثل: تاريخ اللغة والآداب العربية، مسائل في النقد الأدبي لابن شرف، (١) معلمة المغرب ٢٢٠١/١٠.

البخلاء للجاحظ، الوسط البصروي وتكوين الجاحظ، كتاب التاج المنسوب إلى الجاحظ. ونشر كتاب مروج الذهب للمسعودي وترجمه إلى الفرنسية (٢).

### شارل حلو = شارل ألكسندر حلو

### شارل رشيد الشميل (7171-3,310=0111-34114) محرر صحفي.

ولادته في الإسكندرية، لم يكمل دراسته الجامعية، التحق بجريدة والده (البصير) - يومية سياسية تجارية إدارية - وفي عام ۱۳٤۲ه (۱۹۲٤م) أصدر «البصير القضائي». وكان كثير المطالعة، تولى إدارة الجريدة عام ١٣٤٧هـ (١٩٢٩م) بعد وفاة أبيه، حتى توقفها عام ١٣٨٤هـ (٩٦٤م)، وكتب في يومية فرنسية كانت تصدر في الإسكندرية، ولم يتزوج.

له بحث عن الصحافة في الإسكندرية في كتاب «مجتمع الإسكندرية عبر العصور»، نشرته كلية الآداب عام ١٣٩٥هـ (04915)<sup>(7)</sup>.

### شارل كوينس (7171 - APTIA = OPAI - AVPIA)مستشرق فرنسي.

تخرج في جامعتي ليون والسوربون، ومدرستي الدراسات العليا واللغات الشرقية، انضمَّ إلى المعهد الفرنسي بالقاهرة، وعيِّن مديرًا له عام ١٩٤٠ - ١٩٥٣ ، وانتخب عضوًا في الجمع العلمي المصري، وفي لجنة الدراسات المصرية الرومانية للدكتوراه بجامعة القاهرة؛ وكان على صلة وثيقة بالمجمع اللغوي المصري، ثم استقرَّ

<sup>(</sup>٢) طبقات المستشرقين ص ١٠٨، العرب س ١٨ ع ٣ - ٤ ص ۲۳۸، عالم الكتب مج ٥ ع١ ص٦٩. ويكتب اسمه أيضًا (شارل بلا).

<sup>(</sup>٣) ظلال الأرز في وادي النيل/ فارس يواكيم، ص٩٤.

في القاهرة حتى وفاته، ودفن في الإسكندرية بحسب طلبه.

آثاره: ساعد جايار على نشر كتابه: بحوث عن السمك المرسوم على بعض القبور المصرية في الإمبراطورية القديمة، واشترك هو وبرويير: في تاريخ بعض مقابر دير المدينة، في محلدين، وله: مسلتا أمنوفيس الثاني، وواقعة قادش، في ثلاثة أجزاء. وبمعاونة غيره من العلماء: تل أدفو، ومع طه حسين، وجوجه: جورج فوكار المراثى التي ألقيت في مأتمه، وبمعاونة (الأب) قنوانى: فهرست تحليلي للكتب العربية المنشورة في مصر. وله: باب إفريجيت بالكرنك، القديس سمعان، الرسالة الصلاحية لابن جميع (وكان قد ترجمها بمعاونة ماكس ماير هوف)، كتاب الجيم لأبي عمر الشيباني، أطلس مصر اللغوي -سومر - (مؤتمر المستشرقين ۲۲ - ۱۹٥۱، 7 - VOP1)(1).

شارل مالك (۱۳۲۶ - ۱۰۰۷هـ = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۷م) باحث علمي أكاديمي.



من مواليد بلدة بطرًام من أعمال الكورة بلبنان. نال درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفارد، ودرَّس الفلسفة والرياضيات والفيزياء في الجامعة الأمريكية ببيروت، وبعض الجامعات الأمريكية. وكان أرثوذكسي النشأة، كاثوليكي الهوى، حاز على أكثر من ٥٠ شهادة فخرية من جامعات غربية

مختلفة. تولَّى مناصب إدارية ووزارية، وأسهم في إعداد قانون حقوق الإنسان الدولية. من آثاره بالإنجليزية: يسوع والمحنة، أعجوبة

من اناره بالإبحليزيه: يسوع والمحنه، اعجوبه الوجود، الإنسان في الكفاح من أجل السلام، الله والإنسان في الفكر المسيحي المعاصر.

وله أيضًا: إسرائيل – أمريكا – العرب، الآثار الكاملة (المقدمة، بالعربية، وهي سيرة ذاتية)، لبنان في كتاب: سياسة أمريكا الخارجية (٢٠).

ابن الشاطئ = إسماعيل إبراهيم شتات

بنت الشاطئ = عائشة بنت محمد علي بن عبدالرحمن

شاعر آل البيت = محمود محمد جبر شاعر الإخوان = محمود أبو النجاة شاعر الأرز الكبير = شحادة الفغالي شاعر الأسطول = عبدالله أبو رواش شاعر الاشتراكية = لطفي إبراهيم جادو شاعر الأمة = عبدالله عمر بلخير شاعر الأهرام = عبدالغني درويش سلامة

شاعر الأهرام = محمد عبدالغني حسن

(٢) موسوعة أعلام الفكر العربي ص ٢٦٧، معجم أعلام
المورد ص ٤١٦، ورد طويل عليه ص ٢١٠ - ٤١ في كتاب:
في العروبة والقومية/ أحمد السقاف. – الكويت: شركة الربيعان
للنشر، حيث بيَّن كرهه الواضح «للعروبة» شأنه شأن الشاعر
سعيد عقل، وأنه منبهر بالصهيونية وبما حققته من مكاسب
في الأرض العربية بالمدعم الإنجليزي وبالمال الأمريكي، وأنه
«منظر» و«فيلسوف» حزب الكتائب.

شاعر البحر الأحمر = محمد محمود الأبنودي

شاعر بلد الطيوب = علي صدقي عبدالقادر

شاعر التصوف = محمد الناصر بن عبدالحفيظ الصدام

شاعر الثورة = مفدي زكريا

شاعر الجامعة = سلامة خليل الشطناوي

شاعر الجامعة السورية = عبده موسى مسوح

شاعر الجزائر = محمد العيد بن محمد على خليفة

شاعر الجزيرة والفرات = جورج يوسف سعدو

شاعر الجماهير = حسن طه محمد علي

شاعر الجياع = على مهدي الشنواح

شاعر الحسين = محمود محمد جبر

شاعر الرسول = محمد إدريس عبدالعال الميرغني

الشاعر الرهيب = عبدالله شمس الدين

شاعر الريف = عبدالهادي محمود الطويل

شاعر الساقية = صبحي محمد شكري بلال

شاعر السفينة = محمد قطب مصطفى

<sup>(</sup>١) المستشرقون ٥/١٥.١.

شاكر بريخان (\$371 - A731a = 5781 - V. . Ya) فنان ملحن.



من حلب. عمل نائبًا لرئيس دائرة الموسيقي في التلفزيون، كتب أول تمثيلية وأخرجها سنة ١٣٧٦ه (١٩٥٦م) في إذاعة حلب، وقدم مسرحيات، عمل في الكتابة والإخراج الإذاعي، ونظم الشعر الفصيح والزجل، وكتب للتمثيل في المسرح والتلفزيون، وقدم مئات الأغابى التي كتبها ولحنها وغناها مطربو سورية ومطرباتها. ومات في ۲۸ صفر، ۱۷ آذار (مارس)(۱).

شاكر بشارة البشارة (VO71 - 1110? = A791 - 1991a) (تكملة معجم المؤلفين)

شاكر جابر البغدادي (1371 - 1731a = 1711 - 1117) (تكملة معجم المؤلفين)

شاكر بن جويد أطيمش (7371 - 1731 = 7791 - ... ٢٩) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) مبدعو الألحان السورية ص ٢٢٥، هيئة الإذاعة

الشاعر القروي = رشيد سليم الخوري

شاعر الكوخ الأخضر = رياض عيسى المعلوف

شاعر ليبيا = عبدالغني البشتي شاعر الليونز =كامل ميخائيل بولس الشاعر المجهول = مهدي جاسم الشماسي

الشاعر المجهول = نعمة الله قيصر حبيقة الشاعر المدنى = قيصر سليم الخوري شاعر المسرح = محمد عبدالوارث عسر

شاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم = محمد بن خليل الخطيب

شاعر الملك = عبدالغني البشتي شاعر المنوفية = عبده محمد الرهوان الشاعر المهجري = وديع ديب شاعر مؤتة = إبراهيم جميل الصرايرة

شاعر النشيد = نسيم حنا نصر

شاعر النوبة = محمد عبدالرحيم إدريس

شاعر نينوى = محمد عبدالله البياتي

شاعر الوردة الحمراء = على صدقي عبدالقادر

الشاعرة المرحة = باكزة أمين خاكي

شاعر سوهاج = عبدالرحيم عثمان صارو

شاعر سوهاج الكبير = محمد بخيت الربيعي

شاعر الشباب = أحمد رامي بن محمد

شاعر الشباب = على صدقى عبدالقادر

شاعر الشباب = محمد العيد بن محمد على خليفة

شاعر الشباب = وليد عبدالكريم الأعظمي

شاعر شباب فلسطين = محمود نديم الأفغاني

شاعر شباب منوف = محمد فريد أحمد عين شوكة

شاعر الشرق العماني = أحمد بن عبدالله الحارثي

شاعر الشعب = محمد صالح بن مهدي بحر العلوم

شاعر الشمال الإفريقي = محمد العيد بن محمد على خليفة

شاعر الشواطئ = جوزيف إبراهيم الخوري

الشاعر الصوفي = محمود محمد جبر

شاعر الضفاف = حسون أحمد البحراني

شاعر العلماء = محمد حسن القاضي

شاعر قانا = محمد واكب شلهوب

والتلفزيون (سورية، موقع) ٢٠٠٧/٣/١٧م، الضادع ٦ (حزیران ۲۰۰۷م)، ص ۳٦.

**شاکر حسن آل سعید** (۱۳۶۶ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۶م) فنان تشکیلی.



ولد في مدينة السماوة بالعراق. تخرَّج في معهد الفنون، درس في فرنسا، حصل على إجازة في العلوم الاجتماعية من دار المعلمين العالية. درَّس في معهد الفنون مادة تاريخ الفن، تفرغ باحثًا في وزارة الثقافة والإعلام. شارك جواد سليم في تشكيل «جماعة بغداد للفنّ الحديث»، انشغل بالتراث، ثم بالتكعيبية، ثم بأسرار التصوف، وأسس بجمُّع البعد الواحد».

فرسيات مقترها تم الفنديم عاورت والسخان الديم اعتراع تأسير وركزاً للحرث الفنيه والمحالة مي ليم تقرير تشريع الفنيه والمحالة مي ليم تقرير تشريع تثاب ا فادالشافيم الورك المعمل المرك الموها على من المرك الموها على والمرك الموها المرك والمواد المواد ال

شاكر حسن (خطه)

كتبه: البيان التأملي، الخصائص الفنية والاجتماعية لرسوم الواسطي، البعد الواحد، البيانات الفنية في العراق، حافظ الدروبي، فصول من تاريخ الحركات التشكيلية في العراق (٢ج)، الحرب والسلام، حواد سليم الفنان والآخرون، الفن التشكيلي في العراق (ضمن موسوعة حضارة العراق)، البحث في جوهرة التفاني، الأصول الحضارية والحمالية

للخط العربي، الحرية في الفن، خليل الورد نحاتًا. وكتب أخرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

ش**اكر الخردجي** (۱۳۳۸ - ۱۶۱۰هـ = ۱۹۱۹ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

**شاكر الخفاجي** (۱۰۰۰ - ۱٤۲٤هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

شاكر الدجيلي (٠٠٠ - ٢٠٢٦هـ؟ = ٠٠٠ - ٢٠٠٥) (تكملة معجم المؤلفين)

شاكر صابر الصباغ (١٣٤٥ - ١٤٠٧ هـ = ١٩٢٦ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

شاكر صابر الضابط (۱۳۳٤ - ۱۶۱۰ = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۰م) ضابط، باحث في التاريخ.



ولادته في العمارة بالعراق، تدرَّج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عقيد، وعيِّن آمرًا لكتيبة المخابرة. أصدر مجلة «التراث

(۱) مجلة نزوى ع ٣٩ (جمادى الأولى ١٤٢٥هـ) ص١١٧٠ إبداعات عربية ص ١٥٠، الشرق الأوسط ع ٩٢٣٥ (١/٢٠) (١/٤٢٥)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٣٦/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٤٣٦/٣.

الشعبي»، وجريدة «العراق» باللغتين العربية والتركمانية، صدر منها (٦٢) عددًا، تحوّلت فيما بعد إلى مجلة، أشرف على رئاسة تحريرها مصطفى جواد. عضو في اتحاد المؤرخين العرب وغيره. أوقف مكتبته الخاصة الكبيرة قبل أن يرحل.

من مؤلفاته بالعربية: تاريخ الصداقة بين العراق وتركيا، تاريخ المنازعات والحروب بين العراق وإيران، الرموز والإشارات والعلاقات في المطبوعات العربية، العلاقة الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإيران، الكيل والميزان والمقياس في المدن العراقية في القرن التاسع عشر، موجز تاريخ التركمان في العراق، موجز تاريخ الصحافة في كركوك(٢).

شاکر صادق حیدر (۱۳۴۰ - ۱۴۰۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۹م) شاعر ومحرر صحفی.



ولد في مدينة «سوق الشيوخ» بالعراق، نظم الشعر وهو صغير. رئيس ملاحظين في الإدارة المحلية بالناصرية والحلة. أصدر جريدة (صوت الجماهير) عام ١٣٨٣ه ونشر فيها مجموعة من مقالاته السياسية، ونشر فيها مجموعة من مقالاته السياسية، كما أصدر جريدة (الأنباء) في الحلة سنة المحتصادي) في قبرص، وشارك في تحرير جريدة (الأماني) وصحف عراقية أخرى، وكان عضوًا في جمعية الرابطة الأدبية النجفية،

(٢) مصدر فاتني توثيقه، فمعلرة لكاتبه، موسوعة أعلام العراق ٩٣/١، معجم المؤلفين العراقيين ٧٩/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٤٠/٣.

كما أسهم في مؤتمرات أدبية وشعرية. وله ديوان شعر مخطوط بعنوان: ضفاف وأعماق<sup>(۱)</sup>.

شاكر عطية قنديل ٣٤١ه = ٠٠٠ - ٩٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

شاكر علي التكريتي (۱۳۳۰ - ۱۹۲۱هـ؟ = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۱م) كاتب صحفى ساخر.



ولد في ناحية العلم التابعة لتكريت بالعراق. تخرج في دار المعلمين الابتدائية. رقيب في المطبوعات والنشر، ثم في الإذاعة. اشترك في معارك صحفية عديدة، وفي مؤتمرات. كتب العمود والزاوية والتحقيق والخبر المثير، وانفرد بالمقالة السياسية ذات الطابع الساخر. له آلاف المقالات المبثوثة في الجرائد.

من كتبه المطبوعة: ثورة الطلبة: تقرير هام عن إضراب الطلبة وثورتهم قبل ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك، الأسيرة رقم ٩٣: مذكرات مديحة السلمان زوجة الشهيد، مذكراتي وذكرياتي هذه (٢ ج). وله كتب مخطوطة(٢).

شاكر الغرباوي (7371 - 7731a? = 7791 - 7..7a) حقوقي إداري.

(٢) موسوعة أعلام العراق ٩٣/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/٣)، معجم المؤلفين العراقيين ٢/٨١.



ولد في مدينة الناصرية بالعراق. تخرج في كلية الحقوق. عيِّن في عدة وظائف، منها رئيس بلدية مدينته. أصدر مجلة «البطحاء» عام ١٣٦٦ه (١٩٤٦م). مؤسّس أول غرفة للمحامين في المدينة. شارك في العديد من المؤتمرات الثقافية داخل العراق، ونشر العديد من المقالات الاجتماعية والأدبية بأسماء مستعارة وباسمه الصريح.

كتبه المطبوعة: قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتعديلاته.

وله أكثر من عشرة كتب مخطوطة، هي: أعلام ذي قار (٣ج)، خواطر عابر سبيل، من الأعماق، ملامح من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة الإمام على، هكذا تكلم الحسين، حصاد الناصرية، هؤلاء، أهلى وعشيرتي، رجال حول الحسين، التهمة: دراسة ومرافعات (في القانون)، بلح

ولعل أبرز مؤلفاته التاريخية هي الأجزاء الخمسة لكتاب «الناصرية في التاريخ: صفحات من الماضي القريب والبعيد» كتبه خلال أكثر من ستين عامًا، ولكنه ضاع بين ركام وزارة الثقافة والإعلام، أو سُرق من قبل ذوي النفوس الضعيفة<sup>٣)</sup>.

شاكر فتّاح أديب ومترجم ومناضل كردي.



(٣) موسوعة أعلام العراق ٩٤/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/٣٪ ، معجم المؤلفين العراقيين ٨١/٢، ومما كتبه

عدنان الفضلي في محلة (الاتحاد) السبت ٧ يوليو (دون تحديد

السنة؟) نقلته من الشبكة العالمية للمعلومات.



من مواليد السليمانية بالعراق، أجيز بالحقوق من جامعة بغداد، وتوظف في مناطق مختلفة، فكان محافظًا، وعضوًا بالمحلس التشريعي، وافتتح مدارس وأندية ثقافية، وكتب في الصحف، ورأس تحرير مجلة كردية، ونشر الكتب المختلفة، بقصد التوعية والتربية، اعتقل منذ آذار (۱۹۸۸م) وظل مصيره مجهولًا حتى وردت تقارير بأنه أعدم في نهاية السنة الميلادية المذكورة، وذُكر في سببه اعتراضُه على مذابح الشعب الكردي.

وقد ألف كتبًا، وترجم في أربع سنوات نحو مائة كتاب من كتب المشاهير في العالم إلى اللغة الكردية.

وله بالعربية: المرأة الكردية، وبحث بعنوان: مقارنة أدبية بين قصتي مم وزين والإلياذة (٤).

شاكر الفحَّام = شاكر بن محمد كامل

شاكر قنديل = شاكر عطية قنديل

شاكر بن محمد كامل الفحَّام (+371 - P731a = 1791 - A. . 74) باحث محقق، وزير تربوي مجمعي.



(٤) ينظر معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ٨١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٤٢/٣، سجناء بلا قضبان/ ياسر فرحات، ص ١٧٠، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>١) موسوعة أعلام العراق ١٠٥/٣.

أخى الدستناذ محتود

اً لميب الثية واصوب لمورة ، وأرج اله تكرم المرضد المسدد الحفل أبدا .

شُنف منذ خرة منرسيالرسيد ، دبارلاك لفاع برناجة خاصة .

وهَ تُوتَسْتُ هَيْدُ مِنْ ابْرِمُرْبِهُ تَشِيبُ وَكُنَّابِ وَ الْعَرْسِ وَالْهِيمُ الْعُلِيعُ \* مليح ته با مهوج العلط عابيورت ، ملد المسترد جراء كونت ، درايت اراق الله ع مطوطية : ولعداق العلاج ، والدون ع استانده في ميهم بين اراستنور من الحصرة ع المسند الثانية التي جدرها سها افتلوفات مناصور . ورد ذكرها أواز اورام ورس افتلوفات المعررة تفييت الرجم فزار مهيد (في علم الله عد ١٤١) برتم ١٧ ، مصرة لم الياموميّ ٢٥١ ، فأرَّجو لَد اللَّهَ من ميكورميم صالعت

رمن ده او او المراس الذي منت كذب ذي الديث لا يوسيد ، عوالم الم أمه مع لا يد مند .

رسراداجة غالمز ب بنيد له يه تستنيادت واله سرادع بي سار، عدي المسرع غالاب، يوامني بطبق ، راد عالمعلمه فيماريضان

بلست الناتي فالناء الموري واسهاع لميث البرس

بَيْ إلله في الرقمة في الله . رق من الجدائرة . دم مرست 3:4=

حد نعل نمثل ببعثية يؤين الهولاء مَشَدَّ ل العَوْمَ عَدْ جزيّ الدول / دائدًا با خيد £ باب / وله ميهمنش را مين دب ل انت .

### شاكر الفحام (خطه وتوقيعه في رسالة منه إلى الأديب محمود الطناحي)

من حمص بسورية. حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة، عمل أستاذًا في جامعة دمشق، وسفيرًا في الجزائر، ووزيرًا للتربية، ورئيسًا لجامعة دمشق، ثم كان وزيرًا للتعليم العالى، ورئيسًا لمجمع اللغة العربية بدمشق من ١٤١٣ه حتى وفاته. وكان عضوًا في هيئة الموسوعة العربية (السورية) وفي العديد من الجالس واللجان الاستشارية والمنظمات العاملة في مجالات اللغة العربية وبحوث الحضارة والتاريخ والمخطوطات، وكان الأمين المساعد لاتحاد الجامع اللغوية العلمية العربية. ووصفه مصطفى طلاس ب(الرفيق) في مذكراته، وأنه كان أمين فرع حزب البعث بحمص. توفي يوم السبت ٢٤ جمادي الآخرة، ۲۸ حزيران (يونيو).

طُبعت رسالة في تأبينه بعنوان: حفل تأبين

1940/8/11 is ~is

القطوف الدانية/ جمعها وصنفها وقدم لها محمود الأرناؤوط، ٥مج(١).

شاكر محمود البدري (FYY1 - 3131a = A.P1 - 3PP1a) عالم مشارك.



من عشيرة البوبدري السامرائية. ولادته في بغداد. تتلمذ على والده في العلوم، ثم تولى إدارة مدرسة أبيه وطورها وأسماها (البدرية)، وسافر إلى القاهرة لدراسة الفقه والمنطق في كلية الشريعة بالأزهر، ولم يكملها، لكنه واصل تلمذته العلمية على مصطفى المدرس وقاسم القيسي ونجم الدين الواعظ، فأجيز من قبلهم إجازات علمية، ودرس الرياضيات واللغات وتحدث ببعضها، عيِّن في جوامع بغداد مرشدًا ومفتيًا وواعظًا لمدينة بغداد، وأشرف على مدارس بغداد العلمية. واختير رئيسًا للمجلس العلمي التابع لوزارة الأوقاف، أسهم في مؤتمرات دينية عديدة ممثلًا عن العراق وباحثًا، كما حاضر في محالس علمية، وفي كلية الشريعة، وفي معاهد مدنية وعسكرية.

له أكثر من عشرة كتب في الوعظ الديني، منها: الإسلام وعلل المحتمع الثلاث: المرض- الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رحمه الله.-دمشق: مجمع اللغة العربية، ٤٨ ص.



شاكر الفحام رأس مجمع اللغة العربية بدمشق

من تآليفه: الفرزدق، نظرات في ديوان بشار

وله بحوث ودراسات وتقديم لكتب تراثية وغيرها، ومعظم كتاباته في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، وقد صدر مجمل آثاره من مقالات وبحوث ونصوص محققه بعنوان:

(١) معجم المؤلفين السوريين ص ٣٩٦، الرياض ٢٦/ ٦/ ١٤٢٩ه، جائزة الملك فيصل ص ١٥٥، مجمعيات/ كمال بشر ص ١٦٣، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ٢٢١، وتأبينه في مجلة مجمع اللغة العربية شوال ٢٩ ١هـ، مرآة حياتي/ مصطفى طلاس ١٩٥/١ (ط٧)، تحت راية العربية/ محمد حسان الطيان ص ٢٩٣. وحطه من كتاب: مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي.

الجهل - الفقر، إنما لذكرى وإن الذكرى تنفع المؤمنين (عن القدس والمسجد الأقصى)، تذكرة اليقظان في حوادث رمضان، الذكرى الخالدة للنبي الخالد، عباد الرحمن، ديوان شعر (خ)، المجموعة الإنشائية (۱).

### **شاکر محمود النعمة** (۱۳۱۰ - ۱۳۹۸ه = ۱۸۹۷ - ۱۹۷۸م) محرر صحفی.

ولد في البصرة، درس في الجامعة الأمريكية ببيروت. عين على إثر الاحتلال البريطاني مساعدًا للحاكم السياسي في على الغربي، ثم ولج ميدان الصحافة، فكان محررًا للقسم العربي بجريدة «الأوقاف العراقية»، ثم أصدر جريدة «الثغر» في البصرة في عام ١٣٥١هـ (آذار ٣٩٣٣م)، وواظب على إصدارها، باستثناء بعض الفترات، إلى عام ١٣٨٨ه (كانون الثاني ١٩٦٩م). وأعاد إصدارها بعد ذلك إلى سنة ١٩٧٣م). وأعاد إصدارها بعد ذلك إلى سنة ١٩٧٣م). وانتخب نائبًا

### شاکر محمود یسّاو*ي* (۱۳۰۹ – ۱۶۲۶ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۰۳م)

عن البصرة خلفًا لأبيه، ومات في مسقط

رأسه<sup>(۲)</sup>.

سياسي قومي علماني. وهو شاكر محمود بن ياسين، الملقب باليسًاوي.



(١) موسوعة أعلام العراق ٢٠٤/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٧٦/٢، وولادته في المصدر الأخير ١٩١٢م.

(٢) أعلام الأدب في العراق الحديث ١٤٠/٢.

من دير الزور بسورية. درس التاريخ في جامعة دمشق، وانتسب إلى حزب البعث، واستطاع تنظيم الكثيرين في صفوف هذا الحزب، وعندما انقسم إلى يمين ويسار انحاز إلى الأخير، ثم تركه وانتظم في حزب العمال الثوري العربي، ثم تركه ولم يرتبط بتنظيم آخر، وكان همه الدولة التي تتبني القومية الاشتراكية، و «كسر القيود المتعلقة بالإيمان وبالخرافات» بتعبيره!! هكذا جمع بينهما؟! كتب في معظم الصحف والدوريات، وألقى محاضرات في المراكز الثقافية وجامعة حلب. ومات فی ۱۱ رمضان، ٥ تشرین الثابی. من كتبه المطبوعة: طريق العرب إلى النهضة، قراءة في الوضع العربي والدولي، في بعض المفاهيم والأفكار، الصهيونية في المنطق الثوري، عبدالناصر في عين التاريخ، دعاة الفكر القومى: دراسة نقدية (لعله مطبوع؟). ومن المخطوط: العرب والتنوير (٣).

**شاکر مصطفی** (۱۳۴۰ – ۱۴۱۸ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۷م) تربوي إعلامی کاتب.



من دمشق. تخرج من جامعة الأزهر، حصل الدكتوراه من سويسرا في موضوع «الدولة البويهية والمؤرخون في العصرين السلجوقي والأيوبي». درَّس في الثانوية

 (٣) الحركة الثقافية في محافظة دير الزور ص ٥٨، موسوعة أعلام سورية ٤/ ٤٢٧، ومعلومات من الشبكة العالمي للمعلومات.

والجامعة ومعهد الدراسات العربية العالية. مدير التعليم بمحافظة درعا، الأمين العام للجامعة السورية، عميد كلية الآداب بجامعة دمشق، وزير الإعلام، وعمل في السلك الدبلوماسي، وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكان له اهتمام بالترجمة. درَّس التاريخ في جامعة الكويت وأصدر بحلة (الثقافة العالمية)، وتولى الإشراف على سلسلة (عالم المعرفة) هناك. توفي في ٢٧ ربيع الآخر، ٣١ آب (أغسطس).





شاكر مصطفى أصدر مجلة (الثقافة العالمية)، وأشرف على سلسلة (عالم المعرفة) بالكويت

له أكثر من (٥٠) مؤلفًا، منها: في ركاب الشيطان، المظلومون في التاريخ، معالم الخضارات (مع آخرين)، المغامرون في التاريخ، من ذكريات الغزو الفرنجي، المنسيون في التاريخ، من ذكريات من معارك الجهاد في الإسلام، محاضرات عن القصة في سورية حتى الحرب العالمية الثانية، حضارة الطين، بيني وبينك، الشعر والناس، العالم الحديث، مع بعض الزملاء، اليتامى القادة في التاريخ. وله غير هذه الكتب، أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

(٤) معجم المؤلفين السوريين ص ٤٨٧، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص ١١٢، الموسوعة الموجزة ١٠/٤، الضاد (حزيران وقوز ١٩٩٨م) ص ٤٤، الفيصل ع ٢٥١ ص ١١٩ موسوعة بيت الحكمة ٢٣٢/١، التذكرة ٢٥٧/٢ وفي هذا المصدر ذكرت وفاته في (٣١ يوليو)، موسوعة أعلام سورية ١٤٤٨، الثقافة (ملف عنه – جمادى الأولى ١٤١٨هـ)، موسوعة السياسة ٣٣/٣٤، موسوعة رجالات من بلاد العرب

### شاكر مصطفى الجندي (۱۰۰۰ - ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

### شاکر مصطفی سلیم (۱۳۳۸ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۸۹م) عالم اجتماع.

ولد في العمارة، ونشأ ببغداد، ثم انتقل إلى بريطانيا ليحصل على شهادة دبلوم عال من (جامعة لندن)، وشهادة الدكتوراه من الحامعة نفسها، متخصصًا في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ودارسًا لها، وقد تركت رسالته التي كتبها عن قرية الجبايش باللغة الإنجليزية أثرًا في توجه الدراسات الأنثروبولوجية في العراق. واشتهر عنه تصديه بقوة لحكم عبدالكريم قاسم الشيوعي، فقصل من عبدالكريم قاسم الشيوعي، فقصل من ومارس النقد الاجتماعي لأحداث سياسية ومارس النقد الاجتماعي لأحداث سياسية متصارعة في جريدة الحرية، وهو الذي أدخل تدريس الأنثروبولوجيا في كلية الآداب كمادة ثابتة من مواد الدراسة.

من مؤلفاته: ساكنو الأهوار في دلتا الفرات (دراسة باللغة الإنجليزية نشرتها جامعة للندن)، ترجم فصلًا من كتاب آفاق المعرفة، كما ترجم جزءًا من الكتاب نفسه وأصدره بعنوان: الإنسان في المرآة، ونشرت له جامعة الكويت كتاب: قاموس الأنثروبولوجيا، ونشرت له وزارة الثقافة العراقية ترجمة لكتاب: مقدمة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية/ تأليف لويس مير. وله أيضًا: الطيش القاتل (قصة)، محاضرات في الأنثروبولوجي، الجبايش: دراسة أنثروبولوجيا، المدخل إلى الأنثروبولوجيا.).

77-00-00 Martin de Company

(۱) رواد علم الاجتماع في العراق ص ۱٤١، اليوم (السعودية) ع ١٤٧ (١١/٢/٤٨)، موسوعة علم الاجتماع في العراق (الإنترنت ١٤٣٠هـ)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٠٠/٠)، النيصل ع ٩٠ (ذو الحجة ١٩٨٥). (ووفاته في المصدر الأول ١٩٨٥م).

### قاموس الانثروپولوجيا

إنكليزي ... عربي

ىتالىيقى الدكىتۇن شاكىم مىيىشنىسلىم

المشيعة الأوفى

### **شاکر مولود ذیبان** (۱۰۰۰ – ۱۱۶۱۱ه = ۰۰۰ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

شاكر ناصر حيدر (١٣٣٣ - ١٤١٣ه = ١٩١٤ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

ش**اكر هادي شكر** (۱۳۲۵ – ۱۶۱۲ه = ۱۹۰۷ – ۱۹۹۲م) محقق أديب.



ولد في بغداد من أسرة متدينة محافظة، درس على أساتذة في النحو والبلاغة والعلوم الدينية، واشتغل في العمل التجاري الحر، ثم عين بوظيفة كتابية في مدينة الرفاعي، واستمر في عمله (٣٤) سنة، قضاها في الرفاعي والشطرة وكربلاء وبغداد والكوت. ثم تفرغ للتأليف والتحقيق.

ومن آثاره المطبوعة تحقيقًا وتأليفًا: أنوار الربيع في أنواع البديع/ على صدر الدين بن معصوم المدني (تحقيق)، الحيوان في الأدب العربي (٣مج)، ديوان ابن معصوم (تحقيق وتكملة)، ديوان الحاج عبدالحسين

الأزري (تحقيق بالاشتراك مع مكي السيد جاسم)، ديوان.. حيص بيص (تحقيق وشرح بالاشتراك مع السابق، ٢مج)، ديوان السيد الحميري (جمع وتحقيق وشرح)، ديوان الشاب الظريف: شمس الدين محمد بن سليمان التلمساني (تحقيق وتكملة)، ديوان الصوري (تحقيق بالاشتراك مع مكي السيد جاسم)، رحلة ابن معصوم المدني أو سلوه الغريب وأسوة الأربب (تحقيق)(").

### شاكر يسَّاوي = شاكر محمود يسَّاوي

### شالوم يعقوب درويش (۱۳۳۲ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۷م) محام، قاص، أصله من يهود العراق.

ولد في بلدة (علي الغربي) من أعمال العمارة. قدم إلى بغداد بعد وفاة والده وعمره ٨ سنوات، التحق بكلية الحقوق ونال إجازتها، مارس المحاماة، وشارك في الحياة الأدبية والسياسية، ونشر المقالات والقصائد والقصص والمسرحيات في جريدة «الأهالي» ومجلة «الحاصد» وغيرهما. ترك العراق سنة ومجلة «الحاصد» وغيرهما ترك العراق سنة الحاماة هناك. اعتبر في مقدمة القصاصين العراقيين، حيث أصدر مجموعته الأولى عام العراقيين، حيث أصدر مجموعته الأولى عام العراقيين، حيث أصدر مجموعته الأولى عام قي حيفا يوم ١٩٤١م). وله شعر أيضًا. مات في حيفا يوم ١٥ حزيران.

قدم ثلاث مجموعات قصصية، هي: أحرار وعبيد، بعض الناس، بيضة الديك <sup>(١٢)</sup>.

### شامل باساییف (۱۳۸۵ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۵ – ۲۰۰۶م)

زعيم المجاهدين الشيشان، نائب رئيس جمهورية الشيشان الإسلامية، أحد أبطال الإسلام.

 <sup>(</sup>۲) موسوعة أعلام العراق ۱/۹۶، معجم المؤلفين العراقيين ۸۰/۲، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۵۰۲/۳.
 (۳) أعلام الأدب في العراق الحديث ۲۱۲/۳.



ولد في بلدة ديشني فيدينو جنوب شرقي الشيشان. بدأ حياته المهنية صانعًا للقبَّعات، ولاعبًا ماهرًا في كرة القدم، ورجل إطفاء، وعاملًا مزارعًا، وبائع أجهزة الحواسيب، اتجه إلى موسكو لدراسة الحقوق بجامعتها، ثم تنمية الأراضي التابع لمعهد موسكو الهندي، ولم يكمل دراسته فيهما، لعدم ميله إلى ذلك، فتابعها في معهد إسلامي بإستانبول، واتجه نحو الدعوة والجهاد بكل نشاط وشغف، وأولع بالقتال منذ صغره. شارك عام ١٤١١ه في الدفاع عن البيت الأبيض (مقر البرلمان الروسي آنذاك) في وجه الانقلاب الشيوعي، وانخرط في أول مبادراته الجهادية في أبخازيا على رأس كتيبة قوقازية خاضت حرب انفصال الجمهورية عن جورجيا، وسرعان ما أصبح رئيس هيئة أركان «قوات اتحاد شعوب القوقاز»، ونائب وزير الدفاع في أبخازيا، وأنزل هزيمة مريرة بالقوات الجورجية، وشكل فور عودته إلى الشيشان ما عُرف باسم «كتيبة أبخازيا»، وكانت تضمُّ ألفي مقاتل تلقوا تدريبات في معسكرات مجاهدي أفغانستان، وأصبح منذ عام ١٤١٤ه أقرب القادة إلى «جوهر دوداييف» الزعيم والرئيس الشيشاني، الذي منحه رتبة جنرال، وعيَّنه رئيسًا للوحدات الخاصة الشيشانية. ومنذ ذلك الوقت وهو يقود ويخطِّط ويجاهد بنفسه عمليات عسكرية جهادية دوَّخت الروس وجنرالاتها، على الرغم من صغر سنِّه وقلَّة عدده وعُدده

بالنسبة إلى روسيا، وصارت أخباره وفنونه العسكرية تتطاير في صحف ووسائل الإعلام العالمية. وعندما قضى الروس على الجمهورية الشيشانية الإسلامية الحديدة، التي شكلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، قُتل الزعيم المنتخب جوهر دوداييف، ثم سليم خان يندربييف، فخاض الانتخابات الرئاسية أمام أصلان مسعدوف عام ١٨٤١ه، لكنه خسرها أمامه، وعيِّن نائبًا له. وبعد مقتله بقى نائبًا للرئيس الجديد عبدالحليم سعد الله، أو نائبًا للحركة الجهادية في الحكومة المنفية المشكلة من قبل المجاهدين، وساعده كثيرًا زعيم الجاهدين العرب خطاب وزميله الغامدي. ونسبت إليه أعمال كثيرة، اعتبرها مناوئوه إرهابًا، وهي كلمة راجت كثيرًا عند العلمانيين وأعداء الإسلام في الشرق والغرب، حتى صاروا يطلقون على الدين نفسه هذه الصفة. وقد قصف الروس قريته، وقتلت عددًا من أفراد أسرته، بينهم زوجته وأولاده، وبقى مقاتلًا عنيدًا في جبال الشيشان، وأنهك الروس وعساكرهم، وانتقم من المدنيين كما قتلت الروس المدنيين واغتصبت، إضافة إلى أهداف عسكرية متتالية في عمق روسيا ودولة الشيشان الموالية لها. كان يحب أن يُطلق عليه عبدالله شامل، ويسميه الجحاهدون العرب «أبا إدريس». أعلن مقتله مرات بقصد التأثير على الجاهدين المحبين له، وقد سماه والده باسم «شامل» تيمنًا بالبطل المسلم المعروف هناك (ت ۱۲۸۸ه). استشهد في عملية اعتبرتها السلطة الروسية «خاصة»، ليلة الثلاثاء ١٥ جمادي الآخرة، ۱۱ تموز (يوليو)(١).

شاهبور بختيار (١٣٣٣ - ١٤١١ هـ = ١٩١٤ - ١٩٩٩م) رئيس آخر حكومة علمانية في إيران.

(۱) الحياة ع ۱۵۸۰۳ (۱۵/۲۲۷/۱۵)، الشرق الأوسط ع ۱۰۰۸۷ (بالتاريخ السابق).



درس في لبنان وفرنسا. انخرط في الجيش الفرنسي ضد الألمان. انتخب نائبًا لرئيس جمعية الصداقة الفرنسية الإيرانية. عارض نظام الشاه من خلال مركزه القيادي في «حزب إيران» القريب من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الغربية. انضم إلى الجبهة الوطنية الإيرانية بعد سقوط مصدَّق، عاد إلى صفوف المعارضة ليسجن مرارًا. بعد اندلاع الثورة الإسلامية بقيادة الخميني عام ١٣٩٨ه رفض التعاون معهم، فطرد من الجبهة الوطنية التي كان نائبًا لرئيسها، ومن حزب إيران، وهاجم الخميني هجومًا عنيفًا، حيث كان يرى الثورة الدينية مناقضة لمفاهيمه الغربية الليبرالية العلمانية التي يؤمن بها، ولما انتصرت الثورة عام ١٣٩٩ه أرغم على الاستقالة من رئاسة آخر حكومة حاولت الالتفاف على الثورة والفرار إلى الخارج. استقر في باريس واغتيل هناك في شهر آب<sup>(۲)</sup>.

شاهي دير كيفوركيان (١٣٦٤ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٤٤ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

شاهين الصليبي ( سامين الصليبي ( ١٩٩١ - ١٩٩١م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

(٢) الموسوعة السياسية والعسكرية ٤٦١/٢، دليل
 الشخصيات الإيرانية المعاصرة ص ٢٨.

شاؤول حداد (۱۳۲۸ – ۱۳۲۱ه = ۱۹۱۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

شاؤول ساسون خضوري (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۹۹) (تکملة معجم المؤلفين)

شائف محمد الخالدي (۱۳۵۱ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۳۲ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

شبر بن عدنان الغريفي (۱۳۳۱ - ۱۹۰۵ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

شبلي بن يوسف العيسمي (١٣٤٣ - ١٩٢١ه = ١٩٢٥ - ٢٠١١م) سياسي حزيي وزير.



ولد في (أمتان) من قرى محافظة السويداء بسورية، من أسرة درزية. مجاز في علم الاجتماع من جامعة دمشق، مع دبلوم التربية من المعهد العالي للمعلمين. درَّس في ثانويات السويداء، انتمى إلى حزب البعث وشارك في تأسيسه، وشغل فيه عضوية القيادة القطرية، وصار نائبًا لميشيل عفلق تولَّى ثلاث وزارات، منها وزارة الثقافة، تولَّى ثلاث وزارات، منها وزارة الثقافة، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وعن سنة ١٣٨٦ه (١٩٦٦م) حين كان حافظ الأسد وزيرًا للدفاع. ويومها انتقل إلى حزب البعث العراق، وتسلم مسؤوليته في حزب البعث

هناك، حتى سقوط نظام صدام حسين عام ٤٢٤ه (٢٠٠٣م) ولم يمارس بعدها أي نشاط سياسي. ثم مضى إلى أمريكا، ومنها عاد إلى لبنان، وبعد خمسة أيام من وصوله اختطف من أمام منزل ابنته في عالية بجبل لبنان في ٢١ جمادى الآخرة، ٤٢ أيار (مايو)، وتوفي في سجن المخابرات الجوية بمنطقة المزة في دمشق بعد مرور ١٢ يومًا على خطفه.

نشر مقالات سياسية وأدبية، وترك (١٧) مؤلفًا، منها: في الثورة العربية، الوحدة العربية من خلال التجربة، حزب البعث العربي الاشتراكي: مرحلة الأربعينات التأسيسية والتقدم، حول الوحدة العربية، حزب البعث العربي الاشتراكي، عروبة الإسلام وعالميته، العلمانية والدولة الدينية، رسالة الأمة العربية، التعريف بمحافظة جبل العرب (مع حمود الشوفي وداود نمر)(۱).

الشحَّات حمَّاد علي حمَّاد (١٣٤٥ - ١٣١٦ه = ١٩٢٦ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

### الشحات السيد زغلول (۱۰۰۰ – ۱۳۳۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م)

كاتب إسلامي منهجي.

من مصر. نال شهادة الماجستير (١٣٨٤ه)، فالدكتوراه (١٣٨٨ه) من قسم اللغة العربية واللغات الشرقية وآدابها بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم كان أستاذًا بالكلية نفسها. كتب بحوثًا إسلامية منهجية توثيقية دقيقة. توفي في شهر يوليو.

طُبع له من الكتب: الاتجاهات الفكرية في التفسير، أبيُّ بن كعب: الرجل والمصحف، جهود المسلمين في توثيق الحديث، الحضارة

(۱) معجم المؤلفين السوريين ص٣٨٢، موسوعة أعلام سورية ٣٧٠/٣، العربية نت ١٤/٣/٥/١٢.

العربية الإسلامية، السند والمتن في الحديث النبوي، عبدالله بن مسعود: الشخصية والسيرة، أدلة الأحكام في عهد النبوة وعصر الخلفاء، من مناهج التفسير، طرائق الاستدلال في القرآن.

ورسالته في الماجستير: نصيب السريان في الحضارة الإسلامية (طبع).

وفي الدكتوراه: أثر المترجمات في مناهج التفسير القرآني حتى نهاية القرن الخامس المحري.



الشحَّات محمد أنور (۱۳۷۰ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۵۰ - ۲۰۰۸م) قارئ.



ولد في قرية كفر الوزير بمركز ميت غمر في مصر. نشأ يتيمًا. جوَّد القرآن على الشيخ علي سيد أحمد الفرارجي. قرأ القرآن في كل قرى الوجه البحري وهو في الخامسة عشرة من عمره، وانتشرت تسجيلاته في التلاوة من بعد، في الداخل والخارج، وعندما تقدَّم للالتحاق بالإذاعة طلبوا منه

ولد في بلدة العباسية بفلسطين، حصل على

الدكتوراه من الجامعة اليسوعية، عمل مدرسًا

في مدارس وكالة الغوث، وحاضر في جامعة

اليرموك بإربد، وتخصُّص في أدب الأطفال،

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: تاريخ

العرب الحديث (مع جميل بيضون وعلى

عكاشة)، تاريخ المشرق الإسلامي من القرن الخامس حتى القرن السابع الهجري (مع

جميل بيضون وأحمد عودات)، تاريخ المغول والمماليك من القرن السابع الهجري حتى القرن

الثالث عشر الهجري (مع السابقين)، تاريخ صدر الإسلام وفجره، تحديد الدولة الأموية في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان، عبدالله

بن الزبير والانتفاضة الثورية في عهد أمية

(أصله ماجستير)، مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية والإسلامية (مع عودات وبيضون)،

مدخل إلى تاريخ الحضارة، التفاعلات

الحضارية في فجر وضحى الإسلام، الخلافة

الإسلامية حتى القرن الرابع الهجري (مع

عودات وبيضون)، القضية الفلسطينية:

الأرض والإنسان، النظم الإسلامية (مع

آخرين)، اليونان والرومان (مع على عكاشة

وجميل بيضون)، دور الموالي في المحتمع

الأموي (دكتوراه). وله مؤلفات أخرى،

وخاصة ما يتعلق منها بالأطفال، ذكرت في

(تكملة معجم المؤلفين)(1).

وكان موسوعة تاريخية، وكاتبًا معروفًا.

تعلم التلوين النغمي، فدرس في المعهد الحرّ الموسيقي سنتين حتى تمكن من كل المقامات الموسيقية، وقُبل بعدها، وصارت له مدرسة في فنّ التلاوة وحسن الأداء، وقلَّده كثير من القرَّاء، ولم يترك قارَّة إلا وذهب إليها للقراءة في رمضان. شيعت جنازته في ٥ محرم، ١٣

(تكملة معجم المؤلفين)

(YYY1 - 1731a = P.P1 - 11.75)

من مواليد قرية سنتماي التابعة لمركز ميت بالتجارة والزراعة، والتدريس في المدارس وفي المساجد، كما درَّس علم المواريث بالهيئات والجمعيات الخيرية. توفي يوم ٢ شوال، ١٠

ومن أشهر أعماله: قطرة من المواريث (بُحث فيه قدر كبير من الأحكام)، جدول الفروض وأصحابها، جدول التوريث الإسلامي على مذهب الإمام الشافعي، جدول توريث ذوي الأرحام (وبه أخذ القانون المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣م)، منة الرحمن الرحيم في تجويد القرآن الكريم (ويستعين بمذه الجداول طلبة

(١) بلابل من السماء ص ١٢٥، موقع قراء القرآن الكريم

(٢) مما كتبه عماد مهنا في موقع (قريتي) بتاريخ

(استفید منه بتاریخ ۲۰ محرم ۱۶۲۹هـ).

٧٢/٩/٢٧.

غمر في محافظة الدقهلية بمصر. حصل على العالمية من الأزهر منذ عام ١٣٧٢ه، وتخصص في علم الفرائض، وأتقن علم المواريث حتى أطلق عليه (الرحبي). وقد عمل أيلول (سبتمبر).

الأزهر وكليات الحقوق)<sup>(٢)</sup>.

شحاتة انظر أيضًا شحادة

شحاتة حيدر البيلي (١٣٣٦ - ١٤٠١هـ = ١٩١٧ - ١٩٨٠م)

شحاتة سليم بقة

شحاتة السيِّد شحاته شامة (· · · - ٨٢٤٢a = · · · - ٧ · · ٢a) (تكملة معجم المؤلفين)

شحاتة بن هارون (PTT1 - 1731a = . 781 - 1 . . 75) يهودي يساري.



ولد لأبوين يهوديين في مصر، درس الحقوق في جامعة فؤاد الأول، انضم إلى التنظيمات الشيوعية، واعتقل. عمل في المحاماة، وتخصُّص في تسجيل ورعاية براءات الاختراع. شارك في تأسيس الرابطة اليهودية المعادية للصهيونية، ولم يذهب إلى الكيان الصهيوني، كما عارض معاهدة كامب ديفيد، وتمسَّك بالجنسية المصرية. واتهم مرات عديدة بأنه جاسوس يعمل لحساب الكيان المذكور، فكان شخصية مثيرة للجدل، مات في شهر مارس.

له كتاب مطبوع بعنوان: يهودي في القاهرة(٣).

شحادة عبدالله اليازجي (1917 - 7.31 = 1.91 - 7/19) (تكملة معجم المؤلفين)

شحادة على الناطور (PATI - ATSIA = PFPI - V. , Ya) مؤرخ وأديب أطفال.

(٣) الموسوعة الحرة ٢٠١٠/١٢/١٠م، وموقع آرابياكوم.



<sup>(</sup>٤) موسوعة أعلام فلسطين ١٢٧/٤، مع إضافات. (وهو غير سميه الشاعر شحادة ناطور، من مواليد ١٩٥١م).

شحادة الفغالي (۱۳۳۳ - ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۱۶ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

شحادة الناطور = شحادة على الناطور

شخبوط بن سلطان آل نهیّان (۱۳۳۳ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۹م) حاکم إمارة «أبو ظبي».



تولًى حكم الإمارة بعد والده الذي توفي سنة ١٣٤٦ه، وظل يحكم حتى سنة ١٣٨٦ه حين خلعه الإنجليز ليتولاها أخوه زايد، الذي كان حاكمًا على «العين». وبعد التشاف البترول صارت الإمارة من أكبر الدول المنتجة للنفط، ووصف حاكمها بأنه أغنى رجل في العالم، حيث كان دخله اليومي (١٢) ألف دولار آنذاك. وأعطى امتياز التنقيب لبريطانيا، التي ما لبثت أن القلبت عليه وعزلته عن الحكم لأسباب غير معروفة، ولعلها تكمن في موقفه من مشكلة واحة البوريمي. ولم ينضم إلى تيار القومية العربية، بل كان يحمل شعورًا معاديًا لمصر متحد حكم جمال عبدالناصر. وفي السادس من أأن أغسطس) عزله البريطانيون وحملوه من أن أغسطس) عزله البريطانيون وحملوه من أن أغسطس) عزله البريطانيون وحملوه من أنه أغيله البريطانيون وحملوه من أنه المنافقة المنا

### المردالج إلهم

البيطانية المظه في تقرا المتصالح المتعرفة المطابقة المنظمة في تقرا المتصالح المتعرفة المتعرف

السهم عيكم ورحمة الله وبركانه المسؤال عنكم على الدوام الن من فضل اله في الحد مسركم كتابكم الكرواليورخ ومي اعقاء طرفق ووريخ النائي ١١ ١١ ١٨ البنا وصل وما عرف أية و آمرك بالميوز الدوله البريطانيه المعظمة في البحرين بأن انتبرنا ما يتطلبه الموقت الحياظر من المحفظ عن تسر به الى الزارج من الممه وتمنيه ومناحا على التفصيل ومتم مرورين ولرسم جرايج الراكم سل عد

شخبوط آل نهيان (خطه)

في طائرة إلى البحرين التي منحته حق اللجوء السياسي، ولكنه آثر المقام في إيران مع زوجته الإيرانية، ومات هناك في شهر جمادى الآخرة، أوائل شباط فبراير(١).

شدید = محمد عمر فرحات

الشربيني خطاب (١٣٦٧ - ١٤٣٠ه = ١٩٤٧ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

الشربيني عبدالرحمن أبو الحسن (٠٠٠ - بعد ١٤١٣هـ - ٠٠٠ - بعد ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

شرف الراجحي = شرف الدين علي الراجحي

شرف بن عبدالعزیز ناصف (۱۹۱۰ - ۱۶۱۸ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۷م) نرئ.

ولد في كوم النور بمركز ميت غمر في مصر. تلقَّى القراءات العشر على شيوخ بلده، وتخرَّج في معهد القراءات التابع لكلية اللغة

(۱) وجع في قلب الخليج/ أسامة خليل، ص ۸۱، دولة الإمارات العربية المتحدة: مسيرة قائد وإرادة شعب/ خالد القاسمي، ۸/۸۰ – ۱۰۲، وترد ولادته ۱۳۲۲هـ (۱۹۰۰م)؟

العربية بالأزهر، ثم كان مدرِّسًا لها، ودرَّس في أبحا بالسعودية، ثم رجع إلى مصر ليكون موجهًا عامًا للقراءات، وعضوًا في لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر، وظلَّ في خدمة القرآن الكريم حتى آخر حياته، وتوفي في شهر صفر (٢).

شرف بن عبدالله آل عبدالنبي (۱۳۱۲ - ۱۶۰۹ه = ۱۸۹۶ - ۱۹۸۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

شرف الدين الأمين عبدالسلام (١٣٦٥ - بعد ١٣٤٠ه = ١٩٤٦ - بعد ٢٠٠٠م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

شرف الدين علي الراجحي (١٣٦٥ - ١٤٢٩هـ = ١٩٤٥ - ٢٠٠٨م)

باحث لغوي. وقد يعرف بشرف الراجحي. حصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية واللغات الشرقية وآدابها بجامعة الإسكندرية عام ٢٠٤٨ه، ثم كان أستاذ اللغة في كلية الآداب بالجامعة نفسها، وصنَّف في النحو والصرف ومسائلهما في القرآن والحديث، ودراسات لغوية أخرى متنوعة. ومات في ودراسات لغوية أخرى متنوعة. ومات في له نحو ثلاثين مؤلفًا، منها: البسيط في علم الصرف، جهود الإمام مكي بن أبي طالب في القراءات القرآنية وإعراب القرآن الكريم، والسات لغوية لنماذج من صحيح البخاري، دراسات لغوية لنماذج من صحيح البخاري، الدرس اللغوي في سورتي سبأ وفاطر، الفاءات في النحو العربي والقرآن الكريم، في النعاء عند الكوفيين، مبادئ علم اللسانيات

(٢) إمتاع الفضلاء ٢/٢١٢.

الحديث (مع سامي حنا)، المبني للمجهول وتراكيبه ودلالته في القرآن العظيم، محمد بن دريد وكتابه الجمهرة، مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب، المفعول به وأحكامه عند النحويين وشواهده في القرآن الكريم، من المسائل النحوية في الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، منهج ابن يعيش في شرحه على كتاب المفصل في النحو للزمخشري. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).



شرقاوي = محمد ملا حسين التركيت

شريف أباظة = عبدالله رضا أباظة

شریف أحمدي (۱۳۳۹ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۸م) عالم مفسیّر.



(١) شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي (٢٠٠٨/٤/١).مع إضافات.

ولد في قرية غمناسيلا بمحافظة لبيان في كوسوفا، أنهى الثانوية الشرعية في عاصمتها بريشتنا، ثم درَّس في الثانوية نفسها، وعمل مديرًا لها، وفي عام ١٤٠٥ه عين مفتيًا عامًا في كوسوفو، حتى أحيل إلى التقاعد عام ١٤١٠ه. ودرَّس من بعد في أول كلية للدراسات الإسلامية، وكان يحضر حلقات ومجالس العلم، وأخذ إجازة عالية من الشيخ أحمد ماردوكي، ولم يدرس في الدول العربية ألبتة. وعينٌ مديرًا لتحرير «التربية الإسلامية»، وكتب فيها مقالات وبحوثًا متسلسلة. وكان له دور في الحفاظ على الهوية الإسلامية الألبانية والقومية من الانصهار في مخططات الشيوعية الصربية، ولم يجز للمسلمين الهجرة إلى تركيا حتى لا تخلو الأرض للصرب.

عرف بترجمته معاني القرآن الكريم مع تفسيره المختصر باللغة الألبانية، الذي طبع منه في ليبيا خمسون ألف نسخة، وفي القاهرة ثلاثون ألفًا، وفي المدينة مليون نسخة.

كما ترجم من اللغة البوسنية كتاب «علم الحال».

وقد قام بعض تلامذته بجمع مقالاته وآرائه وأرائه

ومماكتب فيه وفي تفسيره:

الاتجاه العقدي للشيخ شريف أحمدي من خلال مؤلفاته وأثره على الواقع/ رجب إسماعيل بن حمدي الكسوفي.

الاتجاه الاجتماعي في تفسير القرآن عند علماء الألبان في العصر الحديث: الشيخ المفكر شريف أحمدي رحمه الله نموذجًا: دراسة تحليلية نقدية لمنهجه في التفسير/ خير الدين خوجه (٢).

الشريف الخاتم محمد (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م)

اقتصادي. -------

(۲) ومنه ترجمته.

من أسرة عريقة بالسودان. أستاذ ومحاضر. وزير المالية والاقتصاد الوطني، مدير عام الضرائب، ثم الميزانية، وزير الحكومات المحلية. أسَّس بنك فيصل الإسلامي وصار أول مدير عام له، ثم كان مديرًا عامًا لبنك الغرب الإسلامي. أسهم في مشروعات وطنية كبيرة (٢٠).

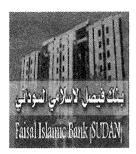

الشريف الخاتم محمد أسس بنك فيصل الإسلامي وصار أول مدير عام له

شريف خالد كركرلي الأيوبي (١٣٢٩ - ١٩٨٠هـ = ١٩١٠ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

شریف الراس = محمد شریف بن خالد الرأس

شريف الربيعي = شريف بن محمد الربيعي

الشريف السحنوني (١٣٢٣ - ١٤١٠هـ = ١٩٠٥ - ١٩٨٩م) عالم. لقبه أمقران.



(٣) جريدة الخرطوم (٢/١/م١٤٢٥).

ولادته في قرية سحنونا بأربعاء نايث إيراثن في الجزائر. درس حتى نبغ في العلوم والفنون المختلفة، وكان ذكيًا فهَّامة. زاد من معارفه فدرس ثلاثة شهور على الشيخ ابن باديس في الجامع الأخضر، كما التحق بجامع الزيتونة وأحرز شهادة التطويع، وكان كثير التردد على علماء الإسلام، وخاصة ابن بادیس، تولی سیر شؤون معهد «تاغراست» بالقبائل، وقد سبق إشرافه على المعهد الأصلى بسحنونا، وربط صلته بدور النشر ليتلقى منها ما هو جديد في عالم الكتب والدوريات، وخرَّج مئات الطلبة، وتصدّر للفتوى، وفصل بين الناس متنقلًا بين القرى والبلدات. وقد سُجن وعُذِّب، وبعد الاستقلال عيّن مفتشًا جهويًا للشؤون الدينية في عدة مناطق، فاهتم بتنظيم المساجد وعمارتها وتدريس الدين وتكوين الأئمة وإرشادهم. ثم درَّس في ثانوية حسيبة بن بوعلى، وكان العدو الفرنسي المحتل قد هدم معهد تاغراست . ثم هاجر إلى الحجاز، ومكث فيها ستة شهور وهو يدرِّس متطوعًا في المسجد النبوي، ورفضت الحكومة أن تعطيه الإقامة هناك، فعاد.. ومات في ٢٠ ربيع الآخر، ١٩ نوفمبر. رحمه الله(١).

### شریف شناتلیة (۱۳۷۵ – ۱۶۱۸ه؟ = ۱۹۵۵ – ۱۹۹۷م) أدیب قاص.

من عين البيضاء (أم البواقي) بالجزائر. تخرج في المعهد التكويني. درَّس اللغة العربية. عضو اتحاد الكتاب الجزائريين. عمل صحفيًا متعاونًا ومراسلًا مع العديد من الصحف اليومية والأسبوعية الجزائرية. كان من الشباب المبرزين في الشعر والقصة القصيرة والكتابات التاريخية.

ومن أهم مؤلفاته: علماء منطقة أم البواقي

(١) من رجال الإصلاح في الجزائر ١٣٠/٢.

وعین البیضاء، ناموسة (روایة)، حبّ أم شرف (روایة). وله قصائد شعر (Y).

شریف عبدالفتاح ضمرة (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۴۱ - ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

**شریف العلمي** (۱۳۶۹ – ۱۹۳۱ه = ۱۹۳۱ – ۲۰۰۸م) إعلامی ثقافي.



ولد في يافا بفلسطين. أُجيز في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية ببيروت. التحق بإذاعة الشرق الأدبى العربية في ليماسول داخل معسكر للجيش البريطاني، وانطلق منها ببرنامجه الثقافي (فكر وامرح)، ثم التحق بالإذاعة السعودية في جدَّة، فإذاعة الكويت، ليقدم البرنامج نفسه، كما تولى فيها إدارة البرامج المنوَّعة، وطوَّر برنامجه السابق وصار اسمه (سین جیم) عام ۱۳۸۲ه، ولقى نجاحًا، فاستمرّ في تقديمه حتى سنة ١٤١٧ه. وقدَّم برامج معلوماتية تثقيفية مبتكرة، مثل: كيف وأخواتها، مختصر مفيد، من الرأس إلى القدم، سألوني. وعُرضت براجحه في العديد من التلفزيونات العربية، واعتمد على معلوماتها أو قلَّده فيها العديد من مقدِّمي البرامج. وأقام في عمَّان، وتوقَّف عن الإنتاج (لصعوبة التوزيع)، وتبرَّع بمكتبته التي جمع محتوياتما على مدى خمسين عامًا

 (۲) الفيصل ع ۲۶۸ ص ۱۱۹، معجم الروائيين العرب ص ۱۹۲۰.

لجامعة البتراء، وما صلح منها للصغار تبرَّع به لأطفال مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين بعمَّان، واعتبره صدقة جارية. وتوفي يوم الخميس ٢٥ ذي الحجة، ٣ يناير.

وصدر كتابه (سين جيم) في (٢٠ جزءًا) جمع موادَّه من برامجه السابقة (٢٠).

**شريف كروان** (۱۳۲۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۰م) أحد رواد فنّ الحفر في مصر.



ولد في القاهرة، حصل على دبلوم في الحفر (الجرافيك) من إستانبول، وآخر من القاهرة، أسَّس في السعودية لحنة الفنون التشكيلية بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ليتفرغ لممارسة هوايته، مضيفًا إلى فنّ الحفر إتقانه لفنون النحت البارز والتصوير بالألوان والكولاج. وكان أمين متحف محمد محمود خليل وحرمه، والمتحف الإثنوجرافي بالجمعية المحرية. أقام معارض خاصة وجماعية علية ودولية، وله مقتنيات رسمية في مصر والسعودية(٤).

### شریف محمد البارودي (۲۰۰۰ - ۱٤۲۴ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

(٣) القبس ٢٠١٠/١/١٢م، الموسوعة الحرة
 ٤ / ٢٠١٠/١١/١م، وصورته من موقع كازانوفا.
 (٤) الأهرام ٢٢/٣/٢٢ هـ، موقع قطاع الفنون التشكيلية
 بوزارة الثقافة المصرية (١٤٣٤هـ).

دواوينها: شريفة في المهرجان، ديوان لهب

شريفة محمد العلوي

( . . . - 2721 = . . . - 71.74)

(تكملة معجم المؤلفين)

شريفة المسعدي

(٠٠٠ - ١١٤١ه = ٠٠٠ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

# شریف بن محمد الربیعي (۱۳۲۲ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۶۳ – ۱۹۹۷م) شاعر، كاتب ومحرر صحفي.

من بغداد. حصل على الشهادة الثانوية. عمل في جريدة «النصرة» البغدادية التي كان يصدرها عطا شهاب، وغادر عام ١٣٨٩ه إلى الأردن ليندرج في المقاومة الفلسطينية وإعلامها، وانتهى الأمر به إلى التنقل فيما بين دمشق وقبرص وبيروت، كاتبًا في «السفير» و «الآداب» و «مواقف»، و «الكرمل»، كما حرر محلات، منها «إلى الأمام» في بيروت، و «الأفق» في قبرص.

كتب مجموعة شعرية بعنوان: قراءة في عذابات تل الزعتر.

وله «تحت النشر» مجموعة أخرى عنوانها: أشقاء الأماكن.

وصدر له بعد وفاته: مختارات شعرية(١).

### الشريف محمد شمس الدين بن الشيخ محفوظ (7771 - 31312 = 3.81 - 38814) (تكملة معجم المؤلفين)

شريف محمد فؤاد هزاع = محمد فؤاد حسن السيد هزاع

شريف يوسف محمد عرب  $(0771 - \lambda 1310? = 4.91 - \lambda 9910)$ مهندس.



ولد في مدينة العمارة بالعراق. تخرَّج في قسم الهندسة بالجامعة الأمريكية ببيروت. ثم كان

(۱) الفيصل ع ٢٥٣ ص ١١٨. الحياة ع ١٤٣٨١ (07/0/77312).

عميدًا لكلية الهندسة بجامعة بغداد وأستاذًا فيها حتى نماية خدمته. وقد حضر مؤتمرات

وله من الكتب: تاريخ فنِّ العمارة العراقية، مبادئ التخمين والمواصفات لطلاب الهندسة، المدخل لتاريخ فنِّ العمارة العربية الإسلامية وتطورها، الهندسة المعمارية العراقية، الهندسة المعمارية الإسلامية (خ)(٢).

## شريفة فتحي محمد فتحي (١٣٥٢ - ١٩٢٨ه = ١٩٣٣ - ٢٠٠٧م) شاعرة وفنانة تشكيلية.

من ضاحية حلوان بمصر. والدها مستشار، أحد مؤسّسي المعهد العالى للموسيقي العربية، فأحبَّت الموسيقي، وأكملت تعليمها في الكلية الأمريكية للبنات، وطالعت كتب الأدب والشعر، فتغلغل الشعر إلى أعماقها، ونظمت القصائد، وتغنَّى بأشعارها الكثير من المطربين والمطربات. وكان لها صالون أدبي شهير، ولم تنقطع عن الفنّ التشكيلي، وكانت حريصة على أن تصاحب الأشعار برسومها، وأقامت معارض خاصة، وشاركت في معارض دولية بلوحاتها، وألقت أشعارها في منتديات أدبية. عضو جمعية المؤلفين والملحنين. حصلت على كأس القباني للشعر. ماتت في ١٠ ذي الحجة أو ثاني أيام العيد، ١٩ كانون الأول (ديسمبر).

وكُتب في أدبها رسالة ماجستير من قبل الباحثة عزَّة محمود الشاعر، في كلية الدراسات الإسلامية والعربية التابعة للأزهر، 3.316.

وأمواج، ألحان بلا أوزان، في محراب الحمال، رحلة في قلب امرأة، تغريد. هندسية، وقام بزيارات عمل متعددة إلى ولها أيضًا: حدث ذات ليلة (قصص)، أوربا، ونشر بحوثًا تتعلق بالزخارف والقباب الإسلامية، وأخرج كتبًا منهجية لطلاب كلية الفن والمرأة، كبرياء (رواية)، علاقة غير بريئة (روایة)، شهرزاد لم تعد جاریة (روایة)(۲). الهندسة، واعتبر من رواد الحركة الهندسية والآثارية في العراق.

شعاع إبراهيم المنصور (AVT1 - Y131a = AOP1 - YPP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

شعبان عبدالعزيز الصياد (POTI - PIZIC = . 2PI - APPIG)



ولد في قرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة. تخرج في كلية أصول الدين، درَّس في معاهد دينية، ثم أصبح موجهًا في علوم القرآن، ووكيل وزارة الأوقاف. حوصر (٣) الأهرام ع ٢١٨٤٤ (٢١/١١/٨١٤١هـ)، ۱۰۰۰ شخصية نسائية مصرية ص ٦٤، الموسوعة الحرة ...

(٢) موسوعة أعلام العراق ١٠٨/٢، معجم المؤلفين العراقيين

٩٠/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٦٩/٣.

منزله أثناء موت جمال عبدالناصر وأحضر لقراءة القرآن عليه لمدة ثلاث ليال. عُرف بقراءة القرآن فجرًا، وظل ملازمًا لذلك حتى وفاته. كان الإيرانيون يحملونه على الأعناق بحيث لا تلمس قدماه الأرض حتى وصوله إلى سيارته. رأس لجنة مسابقة القرآن بدبي. حاز على العديد من الأوسمة والجوائز. مات في ١ شوال، ١٩ كانون الثاني (يناير)(١).

**شعبان القبلاوي** (۱۳۶۷ - ۱۳۶۰ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۹م) ممثل وفنان عريق.



من ليبيا. بدأ نشاطه المسرحي مذ كان طالبًا في الثانوية، ثم تتالت مشاركاته، وتنقل بين فرق التمثيل، واختار الفرقة القومية مخطة نهائية له، وعمل مديرًا لفرقة المسرح القومي الوطني بعد أن شارك في تأسيسها، كما أسهم في مهرجانات أدبية خارج ليبيا، واكتسب خبرة طويلة في التمثيل، في المسرح والتلفزيون والسينما، ومثّل في فيلم (الرسالة) من إخراج مصطفى العقاد، وفي (المفسدون في الأرض)، و (فرسان الله)(۱).

شعبان أبو اليزيد شمس (۰۰۰ - ۱۶۳۴ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

**شعراوي جمعة** (۱۳۳۹ - ۱۶۰۹ هـ = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۸م) ضابط أمن.



من محافظة القاهرة. حصل على ماجستير في العلوم العسكرية. عمل مدربًا بالكلية الحربية، ثم برئاسة أركان حرب الجيش، وعمل أمينًا عامًا باللجنة الدائمة للاتحاد الاشتراكي، ثم نائبًا لرئيس الوزراء للخدمات بجانب وزارة ثم نائبًا لرئيس الوزراء للخدمات بجانب وزارة للاحجلية. أنشأ مدرسة أمناء الشرطة كتطوير لأجهزة الأمن المختلفة. حوكم بعد تولي أنور السادات رئاسة الجمهورية عام ١٩٧١ بتهمة تدبير انقلاب مع آخرين وحكم عليه بالسجن. مات في ١٩٧ ربيع الآخر، ٢٨ نوفمبر (۳).

شعوبي إبراهيم خليل (١٣٤٥ - ١٤١١هـ = ١٩٢٦ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

الشعيبية طلال (١٣٤٨ - ٢٥١٥ه = ١٩٢٩ - ٢٠٠٤م) سَامة.

ولدت في قرية أشتوكة بإقليم الجديدة في المغرب. اشتهرت بفنها «الفطري». نظمت أول معرض لها عام ١٣٨٦ه (١٩٦٦م)، وعالجت في رسوماتها «الذاكرة

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٥٦، حدث في مثل
 هذا اليوم ٢٤٦/١.

الشعبية المغربية». عرضت لوحاتما في أشهر المعارض العالمية، ويضمُّ المتحف الوطني مجموعة من لوحاتما، واشتهرت أعمالها في المغرب وفي العديد من الدول، وعدَّت أشهر رسامة مغربية، حصلت على الميدالية الذهبية للجمعية الأكاديمية الفرنسية للتربية والتشجيع. ماتت في ١٧ صفر، ٢ نيسان(٤).



رسم للشعيبية طلال

شغالي = إبراهيم بن أحمد محمود

شفاء العمري = أحمد شفاء بن إحسان العمري

شفيع أحمد (أبو سلمة) (۱۹۰۰ - ۱۹۰۳ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۰م) من علماء الهند الأفاضل.

درًس الحديث والتفسير في المدرسة العالية بكلكته، واشتغل بالتعليم مدة طويلة، وبالتحقيق والدراسة، واعتبر من أساتذة الحديث وشيوحه. وشغف بجمع النوادر من علمية باسم (إدارة الترجمة والتأليف) بمدف نشر وترجمة الكتب والموضوعات القيمة التي تتعلق بالسيرة النبوية، وهو الذي أعاد طبع كتاب العلامة مناظر أحسن الكيلاني (النبي الخاتم) وكان مفقودًا في المكتبات، وكذلك

(٤) الوطن (السعودية) ع ١٢٨٣ (١٢٥/١٩١٩)،
 الشرق الأوسط (بالتاريخ السابق)، إبداعات عربية ص ١٦٩،
 منتديات ستار تايمز (رجب ١٤٣٠هـ). والرسم من موقع
 story.

 <sup>(</sup>١) موقع قراء القرآن (٢٠٠٤) وغيره، منة الرحمن ص ١٠٢٠.
 (٢) صحيفة «أويا» الليبية (٢٠٠٩/١١/٢٨م)، منتديات ليبيا لاند (١٤٣١هـ).

نشر الجزء الخاص بالسيرة النبوية لكتاب ابن قتيبة (المعارف) حيث ترجمه نجله طلحة بن أبي سلمة الندوي إلى اللغة الأردية. وخلف مكتبة إسلامية قيَّمة، وجماعة من تلاميذه، وتوفي في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) أول عمل علمي قام به هو تحقيق كتاب (معرفة السنن والآثار) للإمام البيهقي ونشره، وحقق كذلك كتاب (أسماء الصحابة والرواة) لابن حزم الأندلسي ونشره (۱).

**شفیق إبراهیم بلبع** (۱۳۳۹ – ۱۹۲۰ھ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۶م) خبیر صیدلانی کبیر.



من مواليد دمنهور بمصر. درس الزراعة، ثم حصل على دكتوراه فلسفة في العقاقير من جامعة فلوريدا بأمريكا، أستاذ كيمياء العقاقير وعميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، أمين المجلس الأعلى للجامعات المصرية (وكان في منصبه هذا اليد الحركة لسياسات المجلس الأعلى للجامعات)، رئيس جامعة المنصورة، وكيل مجلس الشورى، عميد الصيادلة، وغي عدة جمعيات علمية، منها الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وجمعية سيجما زاي الأمريكية للعلماء البارزين، والاتحاد الدولي اللعيادلة، والمجمع العلمي المصري، ومجمع اللعلمية العربية، رئيس الأكاديمية المصري، ومجمع اللغة العربية، رئيس الأكاديمية المصرية للعلوم. النباتات في صورة نقية من أجل استخدامها

(۱) البعث الإسلامي مج ۳۱ ع ۱ (رمضان ۱٤٠٦هـ) ص ۱۰۰.

في العلاج، كما تمكن من استحداث طرق جديدة ودقيقة مبتكرة لتقويم المكونات الفعالة في عدد من النباتات الطبية والعطرية، وأدخل زراعة أكثر من خمسة وعشرين نوعًا من النباتات الطبية والعطرية في مصر لأول مرة، استجلبها من الخارج وتأقلمت في البيئة المصرية. كما شملت دراسته وبحوثه ما يزيد على ٨٠ نوعًا من النباتات الطبية والعطرية التي تنمو بريًا في مصر، وأسهم في إقامة نظام يكفل تبادل المعلومات عن النباتات الطبية والعطرية وبدورها مع محطات ومراكز بحثية تعمل في هذا المجال خارج مصر، وقد شارك في مؤتمرات وندوات عالمية، وحصًل جوائز وأوسمة. توفي يوم السبت ٩ رمضان، ٢٣ تشرين الأول (أكتوبر).

نُشر له أكثر من (١٦٠) بحثًا علميًا في المجلات العلمية في مجال النباتات الطبية والعطرية وأهميتها، وما يتعلق بصحة الإنسان ورفاهيته.

ومن كتبه: مكونات النباتات الطبية، كيمياء العقاقير (بالإنجليزية)، التعليم الجامعي وسوق العمل في جمهورية مصر العربية، النباتات الطبية والعطرية، تاريخ العلوم الصيدلية(٢).

شفیق إبراهیم الحوت (۱۳۵۱ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۹م) مناضل.



من يافا. أجبرت عائلته على الهجرة إلى لبنان، وتخرَّج في الجامعة الأمريكية هناك،

(۲) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ۱٦٤،
 موسوعة أعلام مصر ص ٢٥٦ (ووردت نسبته (بليغ) خطأ)،
 الأهرام ١٩٦٠/٩/١ه، وع ٤٣٠٧٩ (٣/١٠/١٠/١ه).
 وصورته عن موقع مدينة دمنهور.

ودرَّس في مدارس المقاصد الإسلامية، ثم انتقل للعمل مدرسًا في الكويت، عاد إلى بيروت ليعمل في الصحافة مديرًا لجلة (الحوادث). وكان شاهدًا على الحرب الأهلية والغزو الإسرائيلي للبنان والخروج الفلسطيني منها. شارك في نموض العمل الفلسطيني وأسس جبهة التحرير الفلسطينية عام ١٣٨٣ه (١٩٦٣م)، وفي العام التالي اختاره أحمد الشقيري عضوًا في أول لجنة تنفيذية فلسطينية تشكلت في القدس. كما شغل لسنوات طويلة مسؤولية مكتب منظمة التحرير في لبنان، وفي عام ١٤١٣هـ (١٩٩٣م) قدم استقالته من عضوية اللجنة المذكورة احتجاجًا على إبرام اتفاق أوسلو [للاستسلام]، وفي المدة الأخيرة من حياته عمل من أجل تكريس قضية حق العودة، وكان أحد أهم المؤسّسين لمؤتمر حق العودة ورئيسًا لكثير من مؤتمراته. ومات يوم الأحد ۱۱ شعبان، ۲ آب (أغسطس).

له كتابات صحفية كثيرة في صحف ومجلات عربية.

وله كتب أيضًا، منها: اتفاقية غزة – أريحا أولًا: الحلُّ المرفوض، بين الوطن والمنفى: من يافا بدأ المشوار، عشرون عامًا في منظمة التحرير الفلسطينية، الفلسطيني بين التيه والدولة، لحظات لها تاريخ، يوميات ابن البلد، اليسار والقومية العربية (٣).

شفیق إبراهیم أبو الخیر (۰۰۰ - ۱٤۲۸ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

 <sup>(</sup>٣) عائلات وشخصيات من يا فا ص ٢٥٩، الجزيرة نت ١٤٣٠/٨/١٣ه، الموسوعة الحرة، موسوعة أعلام فلسطين ١٣٥/٤.

شفیق إبراهیم مرشاق (۱۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

شفيق الأرناؤوط (١٣٣٧ - ١٤٣٠هـ = ١٩١٨ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

شفیق جدایل (۱۳۳۹ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۰م) مذیع شاعر.



ولد في بيروت. تعلق بالعربية الفصحي منذ طفولته. نال شهادات متعددة في فقه اللغة والمحتمع الإسلامي والآداب العربية من الجامعة الأمريكية ومعهد الآداب الشرقية في الجامعة اليسوعية، وكذا دبلوم الدراسات الشرقية. درَّس في المدرسة الأزهرية وجمعية المقاصد وربما غيرها مدة ربع قرن، وقد عرف بجمال خطه وإبداعه في أسلوب تعليم قواعد اللغة العربية. انضمَّ إلى الأسرة الإذاعية عام ١٣٦٥ه وتولى إعداد البرامج المختلفة من لغوية وأدبية ووطنية ومسابقات، ووضع التمثيليات والتعليقات الإذاعية، ونظم العديد من القصائد المغناة، كما اشتهر بتغطية المهرجانات والحفلات الخارجية الدينية والوطنية. ومن أبرز نشاطاته تغطية مناسك الحج، فقد رأس بعثتها الرسمية الإعلامية ثماني عشرة مرة. ونال أوسمة.

عثر في أوراقه على شذرات من الشعر الإسلامي، فصدر بعد وفاته ديوانه: (في حب الله). وفيه روحانية عجيبة. يقول في

إهدائه في بيتين: هــذي لآلئ خاطري لملمتُها وإليـك يـا ربَّ العُـلا قـدَّمتُـها فإذا قبلــتَ هديتي أكرمتني

وإذا رضيت ففي رضاك نظمتُها(١)

**شفیق حنظل** (۰۰۰ - ۱۲۲۷ه؟ = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) قیادي شیوعی.



من السلفادور. أصله من رام الله بفلسطين. مؤسِّس الحزب الشيوعي السلفادوري، الزعيم التاريخي لمتمردي جبهة فاربوندو مارثي

للتحرير الوطني. وكان أحد القادة خلال الحرب الأهلية (۱۹۸۱ - ۱۹۹۱م)، فقد كان تأسيسه للحزب الشيوعي عام ٩٧٣ ١م، أحد فصائل الجبهة المذكورة، ونحح في دمج الكثير من المنظمات الثورية التقدمية تحت مظلة هذه الجبهة، وشارك في معارك (ثورية)، وحفلت حياته بالمنافي والاعتقالات والملاحقات والأدوار الحزبية، ونافس في رئاسة الجمهورية مرة، وعندما تحول الحزب إلى (ديمقراطي تعددي) تركه! وقد بني علاقات مع الجبهة

الديمقراطية لتحرير فلسطين، وزار المحيمات (١) وترجمته من ديوانه المذكور.

شفیق درویش جبر*ي* (۱۳۱۶ - ۱۶۰۰ه = ۱۸۹۷ - ۱۹۸۰م)

في فلسطين ولبنان. ومات في ٦ محرم، ٤

فبراير (٢).

أديب كاتب.



ولد في دمشق. تعلم القرآن في كتّاب حارته، والخطَّ والحساب. ثم تعلم في مدرسة الآباء العازاريين الفرنسية، الابتدائية والثانوية. وانكبَّ على قراءة التراث الشعري والنثري، وجمع بين الثقافتين القديمة والحديثة، ودراسة اللغة، والاطلاع على الثقافة الأجنبية.

دمنع ساط ۱۹۰۴

أُخِي أَبِ عبداللم !

معنی روانع اسی نفی تا هری و طلبت عای روانع اسی و طلبت معنی روانع اسی و فا هندت اُروی معنی مدهد ا است معنی مداوند و مندا است می این می می در از می می در از این می می در این می می در این می در این می در این می در این در این می در این د

شفيق جبري (خطه وتوقيعه)

(۲) موقع الجالية، في ذكرى وفاته الأولى، الحوار المتمدن ع
 ۲۰۰٦/۲/۱۱ (۱٤٥٨) مائقى نور الصباح الثقافي.

وكان متأثرًا بآراء بونتير وغوستاف لانسون وسانت بوف وغيرهم. غير أن الذي استأثر بإعجابه هو أناتول فرانس، وهو من مشاهير كبار النقاد الفرنسيين، الذي عُرف بفلسفته الساخرة، وكان أبيقوري المنهج في حياته. في عام ١٣٣٩ه بعد أن دخل الفرنسيون دمشق، عينه وزير المعارف آنذاك محمد كرد علي رئيسًا لديوان الوزارة. وبعدها بسنة عمل مديرًا للرسائل في وزارة الخارجية، وانتخب عضوًا في المجمع العلمي العربي بدمشق. وعين سنة ١٣٦٨ه عميدًا لكلية الآداب وعين سنة ١٣٦٨ه عميدًا لكلية الآداب بجامعة دمشق. توفي بتاريخ ٦ ربيع الأول، الموافق ٢٣ كانون الثاني (يناير).

ومماكتب فيه وفي أدبه:

شفيق جبري باحثًا لغويًا ورحالة/ عبدالفتاح المصري.

شفیق جبر*ي:* حیاته وآثاره النثریة/ جهاد نعیسة (ماجستیر من جامعة دمشق).

شفيق جبري/ عبدالله عبدالقادر بيطار (ماجستير من جامعة حلب).

رجل الصناعتين شفيق جبري/ عبدالله بن سليم الرشيد.

كتبه المطبوعة: المتنبي: مالئ الدنيا وشاغل الناس، الجاحظ: معلم العقل والأدب، العناصر النفسية في سياسة العرب، نوح العندليب: ديوان شاعر الشام شفيق جبري/ شرحه وأشرف على طباعته قدري الحكيم، بين البحر والصحراء (في الأدب)، أبو الفرج الأصبهاني، محاضرات عن محمد كرد على، أنا والشعر، أنا والنثر. وله غيرها من المطبوع والمخطوط، ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

(١) رجل الصناعتين: شفيق جبري، رجالات في أمة: سورية ص ٨٦، مجملة مجمع اللغة العربية الأردني ع ٧-٨ (صفر – رمضان ١٠٠٠ه) ص ٢٠١٤، شعراء سورية ص ٣١، موسوعة بيت الحكمة ٢٣٣/١، الخفجي (ذو القعادة ١٤١٣ه) ص ١٤، الموسوعة العربية (السورية) ٧/٧٠٤، الموسوعة الموجزة ١/٤. مع إضافات ببليوجرافية خاصة.

شفیق دیب الوزان (۱۳۲۶ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۲۵ - ۱۹۹۹م) وزیر محام.



ولد في بيروت، نال دبلوم معهد الحقوق الفرنسي في بيروت، انتخب عضوًا في جمعية متخرجي المقاصد ومسؤولًا عن العلاقات العامة، أحد مؤسّسي حزب الهيئة الوطنية عام ١٩٥٠م، عضو وأمين سر في المحلس الإسلامي، انتخب أمينًا للسرّ في مؤتمر الأحزاب والشخصيات الوطنية لمحاربة الأحلاف الأمنية في عام ١٩٥٦م، كما انتخب نائبًا منفردًا عن بيروت عام ١٣٨٨ه (١٩٦٨م)، وعين وزيرًا للعدل في العام التالي، ثم رئيسًا للمجلس الإسلامي الشرعي عام ١٣٩٣ه (١٩٧٣م). وفي تشرين الأول ١٩٨٠ شكل الحكومة في عهد الرئيس إلياس سركيس حتى ٢٢ أيلول ١٩٨٢، وشكل للمرة الثانية الحكومة في عهد أمين الجميل من العام ١٩٨٢ ولغاية العام ١٩٨٤. وشارك كحقوقي في أعمال مركز التحكيم في لبنان ونشاطات مراكز التحكيم العربية، ورأس وشارك في مؤتمرات وقمم عربية إسلامية ودولية ممثلًا لبنان(٢).

### **شفيق الرشيدات** (۱۳۳۷ - ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۷۸م) من رجالات الفكر والسياسة.

(۲) التقوى ع ۸۶ (ربيع الآخر ۱۶۲۰هـ) ص ۲۶، دليل الإعلام والأعلام ص ۱۹۸، موسوعة السياسة ۴۸، ۱۹۸، قرى ومدن لبنان ۲۸۷/۳، ملحق موسوعة السياسة ص ۲۹۲ (ووفاته هنا ۲۰۰۰م.).



ولد في إربد، ختم القرآن الكريم في الكتاتيب، وأنهى دراسته الثانوية العامة في مدرسة السلف. وفي عام ١٣٥٦ه (١٩٣٧م) أنشأ مع عدد من أصدقائه «جمعية الحرية الحمراء» لمناصرة الثورة الفلسطينية آنذاك، وتطبيق مبدأ عدم التعامل مع اليهود والصهيونيين. التحق بكلية الحقوق بالجامعة السورية، وتخرج منها. عمل بالمحاماة في إربد، وأسَّس نادي اليرموك الثقافي والرياضي، انتخب نقيبًا للمحامين الأردنيين، ثم عين وزيرًا للعدل والمواصلات في حكومة فوزي الملقى. كان أحد مؤسِّسي (الحزب الوطني الاشتراكي) عام ١٣٧٤ه (١٩٥٤م)، وأحد مؤسّسي جمعية الصحفيين الأردنيين وانتحب مشرفًا عليها. ثم اشترك في حكومة سليمان النابلسي وزيرًا للعدل والتربية والتعليم. فأمينًا عامًا لاتحاد المحامين كما انتخب نائبًا لرئيس رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية، ورئيسًا للجنة القانونية في الجامعة العربية. كما شغل منصب الأمين العام للجنة الدفاع عن الفدائيين الفلسطينيين في البلاد الأجنبية. وعيِّن أخيرًا عضوًا في مجلس الأعيان، وكان قوميًا وحدويًا يدمج النشاط السياسي في العمل الفكري والقانوبي. وقد عمل محررًا في مجلة الرائد التي أصدرها أمين أبو الشعر. ثم حرر في صحيفة العهد التي أصدرها سليمان النابلسي، كما حرر في صحيفة الوفاء. وفي عام ١٣٦٩ه (١٩٤٩م) أصدر مجلة الميثاق. توفي في ١٨ ذي الحجة، ١٨ من شهر تشرين الثاني (نوفمبر).



شفيق الرشيدات انتخب أمينًا عامًا لاتحاد المحامين العرب

وأصدر الكتب التالية: فلسطين تاريخًا وعبرة ومصيرًا، عربستان الجزء العربي المغتصب، العدوان الصهيوني والقانون الدولي، الطريق المصحيح للحل العادل في الشرق الأوسط، المقاومة الفلسطينية وحق تقرير المصير، المقضية الفلسطينية والقانون الدولي، نظام الاستعمار، الحريات والقانون، الأوضاع القانونية ليهود البلاد العربية، الحريات العامة وسيادة القانون في الوطن العربي، من نصر رمضان إلى مأساة لبنان، مشروع القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد المحامين العرب.".

شفیق صالح ملاعب (۱۳۲۸ - نحو ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۹ - نحو ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

شفيق صبري القيماقجي (۱۳۴۱ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

شفيق عبدالجبار الكمالي (۱۳۶۸ - ۱۹۰۹ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۸۸م) شاعر قومي بعثي، من دعاة إلى القومية والحزبية البعثية شعرًا ونثرًا وسلوكًا يوميًا.

(١) من أعلام الفكر والأدب في الأردن ص ٣٧٩، الأدب والأدباء والكتاب المعاصرون في الأردن ص ١٧٥، معجم أعلام المورد ٤٢٨، موسوعة أعلام الفكر العربي ص ٣٣٥، محافظة إربد ص ٢٢٨.



ولد في «البوكمال» بسوريا، انتقل إلى بغداد ليكمل دراسته، ونال درجة الماجستير من القاهرة عن أطروحته (الشعر عند البدو)، عين مديرًا عامًا لديوان وزارة الإرشاد (الإعلام)، وبعد ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣/ اعتقل بسبب انتمائه إلى حركة البعث، وبعد الإفراج عنه عين مدرسًا في كلية الآداب بجامعة بغداد، ثم وزيرًا للشباب، فوزيرًا للإعلام، فسفيرًا للعراق في إسبانيا. أسَّس دار (آفاق عربية) للنشر والطبع، وخلال هذه المدة ترأس (الاتحاد العام للأدباء في العراق)، و»انتخب» رئيسًا لاتحاد الأدباء

وصدر فيه كتاب بعنوان: الأناشيد الحزينة/ عبدالمطلب محمود، ١٤٢٣ه.

ومن عناوين كتبه: تنهدات الأمير العربي (شعر)، الشعر عند البدو (أصله ماجستير)، رحيل الأمطار (شعر)، النشيد الوطني، نغني للحزب (بالمشاركة)، هموم مروان وحبيته الفارعة (شعر). وله مذكرات كتبها بأسلوب الرواية الفنية. وترك رواية مخطوطة بعنوان: سيرة دهام (٢٠).

**شفیق عبود** (۱۳۲۵ - ۱۳۲۵ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۶م) فنان تشکیلی.

(٢) موسوعة أعلام العراق ٩٦/١، معجم المؤلفين العراقيين ٩٢/٢، أعلام الأدب في العراق الحديث ٣٤٦/٣ (ووفاته هنا ٩٩٨٣م)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٩٤٧٥/٣، معجم الشعراء العراقيين ص ١٥٦، الحركة الثقافية في دير الزور ص ٦٠.



شفيق عبود ولوحات له

من مواليد قرية المحيدثة في لبنان، لم يكمل دراسته الجامعية في الهندسة، تقرَّع للفنون التشكيلية وتنقل بين باريس وبيروت، أقام معارض في مدن عالمية، اقتنى لوحات له عدد من المتاحف الفرنسية، عُدَّ أحد أعمدة الحداثة التشكيلية في لبنان والعالم العربي، ومن رواد التجريد الغنائي. مات في باريس (٢).

شفيق علي الخشن (١٣٢٧ - ١٤١١ه = ١٩٠٩ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

شفیق عمر غیث (۱۳۲۳ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۰م)

من الخليل بفلسطين، فقد بصره في شهره الثاني، أجيز بالقراءات الأربع عشرة، عين قارتًا بالحرم الإبراهيمي، قرأ عليه كثيرون.



شفيق عمر غيث عين قارئًا بالحرم الإبراهيمي

له كتاب وملخصه، كلاهما مطبوع، هو: العقد الفريد في فنّ التجويد<sup>(1)</sup>.

(٣) الحياة ٢٠٠٤/ ٤/١٥م، الفيصل ع ٣٣٣ ص ١٣٢٠.
 وصورته منه موقع جهة الشعر.
 (٤) منة الرحمن ص ٢٠١٣.

#### شفيق عوني عبدالغني (١٣٨٧ - ١٤٢٦هـ = ١٩٦٧ - ٢٠٠٥م) بحاهد قائد.



ولد في مخيم صيدا بمدينة طولكرم في أسرة ملتزمة مجاهدة، لازم حلقات الذكر وتلاوة القرآن، وتأثر بالسيرة العطرة والشجاعة التي تحلَّى بها القادة الشهداء، فأحبَّ الشهادة في سبيل الله، وانتظم في سرايا القدس في طولكرم، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وصار قائدها، وكان من المخططين للعديد من العمليات الجهادية التي نفذتها السرايا ضدَّ العدو الصهيوني، من بينها عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال. وتقدم في الصفوف الأولى خلال التصدي لاجتياحات وتوغلات العدو لمناطق الضفة المحتلة. واستشهد أثناء اشتباكات مع عساكر يهود في طولكرم، يوم الاثنين ٢٣ ربيع الأول، ٢ أيار (مايو)، حيث اجتمعت قوة عسكرية صهيونية مكونة من عشرات الدبابات والآليات العسكرية ترافقها الطائرات المروحية، وحاصرت المنزل الذي أوى إليه في قرية صيدا شمال مدينة طولكرم، وتمكن من قتل جندي وإصابة آخر قبل أن يستشهد<sup>(۱)</sup>.

### شفیق عیسی المعلوف (۱۳۲۳ – ۱۳۹۷هـ = ۱۹۰۰ – ۱۹۷۷م)

شاعر مهجري.

(۱) الأهرام ع ٤٣٢٤٧ (٤٣٦/٣/٢٤)ه)، موقع سرايا القلس ٢٠٠٥/٥/٢، منتديات أشبال الأقصى ٢٦/٢٢/م.



ابن المؤرخ عيسى إسكندر المعلوف. ولد في زحلة بلبنان، وتلقَّى علومه في مدارسها، ثم انتقل إلى دمشق وتولَّى رئاسة تحرير مجلة «ألف باء»، ومنها إلى البرازيل ليشتغل بالصناعة والتجارة، اتصل ببعض أدباء المهجر وشكلوا جمعية أدبية سميت «العصبة الأندلسية» وكان رئيسها، ونشر في مجلتها مقالاته وشعره، وأغناها بماله وأدبه.

#40 PAULO

#### 1401 151-15 20600

وا الأخلس الحبيب

مة انظر دوي انتهاي ان أحسّ ميتر - صدّ في صدلتُ مشافق بردهد ، وأن تمرعا بإلمزاء ملك قال، حو بيما مشام مندين منزو و معير مشر

نَتِّنَ فَنِيَ وَبِينِ يَا حَتَّاجِةَ الشَّيْرِ فِي حَنَا العَمْرِ \* وَالعَدِيَّلُاكَ بِعِزِّ المِنْدِبِ

ننین معونب

شفيق المعلوف (خطه)

وصدر فيه كتاب: شفيق معلوف شاعر عبقر/ عبداللطيف اليونس.

آثاره: له مؤلفات مختلفة في الشعر والنثر منها: رواية ليلى الأخيلية، شرارة وشموع في الضباب، ستائر الهودج، لكل زهرة عبير، نداء المجاذيف، عيناك مهرجان. وله ملحمة «عبقر» التي ترجمت إلى عدة لغات أجنبية. وذكر له غير هذا في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(۲) مشاهير الشعراء والأدباء ص ١٦٢، المنيد في تراجم الشعراء والأدباء ص ٥٦، معجم أعلام المورد ٤٢٨، قرى ومدن لبنان ٢١/٧، الموسوعة الموجزة ٤٢/٤، الضاد (أيلول و٢٠٠٤م) ص٣ (وفي الأخير وفائه ١٩٧٦م؟). ورسمه من موقع النشرة الفنية.



من أقباط مصر، محاضر في جامعة القاهرة، مدير المتحف المصري، مدير التفتيشات بمتحف الآثار.



شفيق فريد عمل مديرًا للمتحف المصري

له العديد من الدراسات والكتب عن بعض المعابد. ومن آثاره التي وقفت عليها: الآثار المصرية في وادي النيل جيمس بيكي (ترجمة مع لبيب حبشي، ٥ج).

شفیق الفقیه (۱۳٤۷ - ۱۶۳۳ ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

شفيق بن محمد الجوهري (۱۳۳۷ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

شفیق مرقص حنا (۱۳۳۶ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۵ - ۲۰۰۱م) محرر صحفی ریادي.



من مصر. تخرَّج في كلية التجارة بجامعة فؤاد

الأول عام ١٣٥٨ه (١٩٣٩م)، انضم إلى الأهرام في العام نفسه، وظلّ يعمل فيها حتى وفاته! وكان متخصصًا في فنّ الصياغة الصحفية، ورائدًا فيه ومعلمًا للكثير من العاملين فيه، حيث امتدّت حياته الصحفية أكثر من نصف قرن. ولعل وفاته في الأول من يناير(١).

#### شفيق ملاعب = شفيق صالح ملاعب

#### شفیق نجیب متري (۱۳۲۲ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۹۹م)

ناشر، صاحب دار المعارف بمصر. أحد الذين أسهموا في تطوير شكل حروف الطباعة العربية، إضافة إلى جهوده في مجال نشر أمهات الكتب العربية في سلسلة «ذخائر العرب» وأول كتاب للطفل، وتأسيس سلسلة «اقرأ». مات في فرنسا(۱).



شفيق متري صاحب (دار المعارف) التي أصدرت سلسلة (اقرأ) وغيرها

شفیق ویصا أندراوس (۲۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

**شفیق یموت** (۱۳۳۷ - ۱۲۲۵ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۶م) عالم قاض.

(٢) الفيصل ع ٢٠٩ (ذو القعدة ١٤١٤هـ) ص١٣٦٠.



ولادته في بيروت. أمضى طفولته في المساجد بصحبة والده المؤذن، تخرَّج في كلية الشريعة بالجامع الأزهر في القاهرة، عاد وعينه المفتي محمد خالد خطيبًا في الجامع العمري الكبير، وقاضيًا في زحلة، وانتقل مستشارًا لدى محكمة بيروت الشرعية، ثم ترأس المحاكم الشرعية السنية في لبنان عام ١٣٧٥هـ، وكان نائب رئيس المجلس الشرعي الأعلى، الأوقاف والمساجد بدار الفتوى، ومستشار رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون الإسلامية، ورئيس رابطة العلماء المسلمين في لبنان، ورئيس رابطة العلماء المسلمين في لبنان، وسفيرًا متجولًا في شمال إفريقيا. توفي يوم وسفيرًا متجولًا في شمال إفريقيا. توفي يوم الاثنين محرم، ٢٣ شباط (فبراير).

مؤلفاته: أهل الذمة في مختلف أطوارهم وعصورهم، الزعامة الحقة<sup>(٢)</sup>.

#### **شفيق الرحمن الندوي** (۲۰۰۰ - ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) تربوي إسلامي.

تخرج في دار العلوم (ندوة العلماء) متخصصًا العلوم الإسلامية والفنون الأدبية. انتدبته مدارس إسلامية أستاذًا فقضى فيها وقتًا طويلًا يدرِّس ويكتب ويربي. عاد إلى دار العلوم فكان أستاذًا للشريعة والأدب، وصار مسؤولاً عن المدارس الملحقة بدار العلوم التي بلغت حوالي (١٥٠) مدرسة في داخل الهند. وكان مدرِّسًا بارعًا، مهتمًا بأداء

(۳) المستقبل ع ۱۵۳۰ (۲/۲/۲٤)، صحيفة اللواء ۲۰۱۳/۲/۲۲م.

واجبه، متورعًا. توفي ليلة الاثنين ١٢ ربيع الآخر، ٢٤ يونيو.

ألف كتاب «الفقه الميسر» (وهو بالعربية أيضًا) ليكون ضمن المقررات الدراسية في دار العلوم، وقبلته العديد من الجامعات والمدارس ومراكز التعليم في منهجها(1).



شكر حمودي أرسلان (۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### **شكري إبراهيم سعد** (۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) باحث في علوم النبات.

من مصر. حصل على الدكتوراه من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام ١٣٧٠ه (١٩٥٠ من أستاذ النبات في الكلية نفسها. وصنَّف في علوم النبات. حاز جائزة الدولة في العلوم، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. توفي نحو ٤ جمادى الأولى، نحو ٢١ أيار (مايو).

من كتبه المطبوعة: تصنيف النباتات الزهرية، العلم في التاريخ/ جون ديزموند برنال (ترجمة مع علي علي ناصف، فاروق عبدالقادر)، النباتات الزهرية: نشأتها- تطورها- تصنيفها، نباتات العقاقير والتوابل: مكوناتها وفوائدها. وعنوان رسالته في الدكتوراه: دراسة التمثيل

(٤) البعث الإسلامي ع ١٠ (جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ) ص ٩٣.

<sup>(</sup>۱) الأهرام ۷ شوال ۱۲۶۱ه، و ع ۱۳۲۰ (۲۰۰۱/۱/۲).

الضوئي في أوراق نبات القطن في الظروف الطبعة.



شكري بن إبراهيم هلال (١٣٥٤ - ١٤٠٠ه = ١٩٣٥ - ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

شكري بن أحمد بن حمادي (۱۳۳۳ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۹م) حافظ، باحث في علوم القرآن.

من طرابلس الغرب. حفظ القرآن الكريم وكرّس حياته لتعليمه، وقد بلغ عدد الحافظين

على يديه (٧٩٦) حافظًا. وهو أحد أعضاء اللجنة التي قامت بوضع مصحف الجماهيرية. مات في ٢٢ شوال، ١٢ آذار (مارس).

وترك مجموعة من المؤلفات، منها: مقدمة البيان في كيفية الرسم للقرآن الكريم (٤٧ص)، شرح المنظومة المسماة تذكرة الولدان في حذف الإشارة لكلمات القرآن، شرح متن الشيخ علي الجكاني في الألف المخذوفة لكلمات القرآن، الدليل لمعرفة كلمات التنزيل (فهرس للكلمات الواردة في كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن للمرغني).

وقام بجمع وترتيب مجموعة كتب في رسم وضبط المصحف الشريف، هي: التسهيل في رسم وضبط بعض كلمات التنزيل (له) يليه: تذكرة الولدان في حذف الإشارة

لكلمات القرآن [لعله لوالده]. يليه: الجوهر اللطيف لعلي الجكاني. يليه: متن العلامة سيدي محمد إبراهيم الدنفاني. وهي مخطوطة مصورة نسخها يوسف رمضان الهنشيري سنة ١٤٠٤ه.

وكتب ثلاثة مصاحف بخط مغربي جميل رسمًا وضبطًا (١٠).

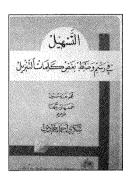

شكري أحمد مصطفى (١٣٦١ - ١٣٩٨ه = ١٩٤٢ - ١٩٧٨م) من قادة الجماعات الإسلامية بمصر.



ولد في قرية الحواتكة بأسيوط، وكان لوالده نفوذ في صعيد مصر. دخل المدرسة الإسلامية الخيرية، ثم كلية الزراعة، عُرف بين زملائه بكنية «أبو سعد الأسيوطي». كان داعية إلى الإسلام منذ صباه، وشاعرًا منذ نعومة أظفاره. انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. اعتقل سنة ١٣٨٥ه بينما كان يوزع كراريس ضد النظام في جامعة أسيوط، ثم أطلق سراحه عام ١٣٩١ه وواصل دراسته. أطلق سراحه عام ١٣٩١ه وواصل دراسته.

(۱) تراجم ليبية ص ۱۳۷، ۲۳٥.

قطب، وقبل آراءه، وتطور فكره الدعوي في السجن الحربي فأسس «جماعة المسلمين» التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الحكومية «التكفير والهجرة»، وكانت ترفض النظريات والفلسفات التي لا تعتمد القرآن والسنة منهجًا، وهما المعياران الوحيدان للشرعية والحقيقة. اختطفت جماعته وزير الأوقاف «محمد حسين الذهبي» الذي نقد الجماعة، وطالبت بإطلاق بعض السجناء من جماعة تنظيم الفنية العسكرية، وعندما لم تلبَّ مطالبهم قتلوه. تم استجوابه في محاكم عسكرية مع زملاء له، ونقد في هذا حكم عسكرية مع زملاء له، ونقد في هذا حكم الإعدام فجر يوم الأحد ٩ ربيع الأول، ١٦ فبراير، كما أعدمت قيادة الجماعة كلها.

له: ديوان الملحمة، صدرت طبعته الأولى في مصر. وذكر في مصدر أن ديوانه يسمى «التوسمات». وترك من المخطوط حول فكر الجماعة: الخلافة، التوقف والتبيين، المجرة(٢).

**شكري بلعيد** (۱۳۸۶ – ۱۶۳۶هـ = ۱۹۹۱ – ۲۰۱۳م) قيادي يساري.



من مواليد ضاحية جبل الجلود قرب تونس العاصمة. درس الحقوق في العراق، وعمل محاميًا في تونس منذ عام ١٤٢٥هـ

(٢) جريدة النور المغربية (جمادى الأول ١٣٩٨هـ)، معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين ١٣٢٨، موسوعة الحركات الإسلامية ص ٣٨٦، تقرير الحالة الدينية في مصر ص ٣٥٨، المعوة (مصر) ع ٣٩٤ (صفر ١٣٩٨هـ) ص ٥٤، معجم الباطين لشعراء العربية. (وفي مصدر أو أكثر أنه أعدم عام ١٣٩٧هـ).

(۲۰۰٤م) ودافع عن المتهمين في قضايا الرأي خلال حكم زين العابدين بن على، وبعد الثورة عليه انضمَّ إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، وشغل منصب المنسيق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) الذي عمل سرًا (٣٠) سنة واعترف به بعد الثورة، وقد عُرف الحزب بتوجهه اليساري، وبتبنيه المبادئ الماركسية اللينينية. وكان أيضًا قياديًا في مجلس أمناء الجبهة الشعبية التي ضمّت شخصيات مستقلة و (١٣) حزبًا من الأحزاب القومية واليسارية والعلمانية، واشتهر بمداخلاته التلفزيونية ونقده اللاذع لحركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات، واتهم في صفحات على الفيس بوك بالعمالة والإلحاد. قُتل يوم الأربعاء ٢٥ ربيع الأول، ٦ فبراير (شباط) (۱).

شكري سرحان = محمد شكري الحسيني

شكري شفيق الأخضر (... - 7731 = ... - 71.79) (تكملة معجم المؤلفين)

شكري عباس حلمي ( \* \* \* - 1731a = \* \* \* - V \* \* 74) باحث تربوي أكاديمي.

من مصر. حصل على درجة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة عين شمس عام ١٣٩٣هـ (۱۹۷۳م)، ثم كان أستاذًا ووكيل كلية التربية والدراسات العليا في الجامعة نفسها. ولعله عمل في دول خليجية. وركز في كتاباته على تعليم الكبار ومحو الأمية. توفي نحو ٢٩

(۱) موقع بي بي سي (العربي) ومجملة حياتك (الإلكترونية) بتاريخ ۲۰۱۲/۲/۱م.

شعبان، نحو ۱۱ سبتمبر.

ومن كتبه العديدة: الأهداف ومستقبل التربية، اجتماعيات تعليم الكبار، اقتصاديات تعليم الكبار، التحديات التي تواجه الأمة العربية، دور الفكر العربي في النهضة العلمية الحديثة، العمالة والتعليم والتنمية في بعض دول الخليج العربي، اجتماعيات تعليم الكبار، أزمة العالم في التعليم من منظور الثمانينات/ فيليب كومز (ترجمة مع محمد خيري حربي وحسان محمد حسان)، التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية: دراسة حالة (مع محمد جمال الدين نوير)، تعليم الكبار: دراسة لبعض قضايا التعليم غير النظامي (مع نوير)، المعايير الأساسية في اقتصاديات تعليم الكبار: مصادر التمويل ووجوه الإنفاق.

وعنوان رسالته في الماجستير: تطور تمويل التعليم الابتدائي في جمهورية مصر العربية من أوائل القرن التاسع عشر إلى سنة ١٩٥٢م. وفي الدكتوراه: تمويل وتكلفة برامج تعليم الكبار في جمهورية مصر العربية مع التركيز الخاص على برامج محو للأمية.



شكري عمر فيصل (V771 - 0.31a = 1191 - 01919) أديب مجمعي.



ولد في دمشق، نشأ في بيت خاله الشيخ محمود ياسين أحد علماء دمشق، فرعاه وربًّاه، وتلقى منه العلم والأخلاق الإسلامية، عمل في المكتبة العربية، وأحبَّ الكتاب، ورغب في العلم. نال إجازة الحقوق من معهد الحقوق، وألف عددًا من الكتب المدرسية في اللغة العربية. سافر إلى مصر ونال شهادة الدكتوراه، وكان من أوائل حملة الدكتوراه في الآداب في بلاد الشام. وقد عمل أستاذًا في كلية الآداب بالجامعة السورية في دمشق، ثم دخل المجمع العلمي العربي عضوًا، ولم يلبث أن أصبح أمينًا عامًا له. وشارك في مؤتمرات أدبية ولغوية. وكان رقيق الخطاب، كثير اللطف، مع حركة دائمة، ونشاطًا متدفقًا لا يتوقف، شديد الغيرة على اللغة العربية، عظيم الاعتزاز بها وبالكتاب الكريم الذي نزل بها. وأمضى عمره في التعليم الجامعي في سورية وبلاد عربية أخرى، وكان في السنوات الأخيرة أستاذًا في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وعمل مديرًا لمركز البحث العلمي، ثم رئيسًا لشعبة الأدب والنقد فيها. وقد نمت المعانى الإسلامية عنده في آخر حياته نموًا واضحًا، وقابل كثيرًا من الصعوبات بمزيد من الاحتمال والصبر والإيمان. وكوَّن لنفسه مكتبة ضحمة تعدُّ من المكتبات الخاصة القليلة في غناها. توفي في منتصف شهر ذي القعدة.

## الأن الكريم الأكثار المطولات توج حفظه الا لعدية بخية ومردة شروف هالم

#### شكري فيصل (خطه)

صدر فيه كتاب: شكري فيصل العالم الأديب المجمعي/ محمد مطيع الحافظ.- دمشق: دار القلم، ١٤٢١هه، ١٧٥ص. وله مقالات كثيرة نشرها في الصحف والمجلات، ولاسيما مجلة المجمع، والبحوث التي قدمها إلى المؤتمرات، ومقدمات الكتب التي كتبها لآخرين من تلامذته وزملائه، تتاج إلى من يجمعها وينشرها.

وألف كتبًا وحققها، وهذه عناوين بعضها: حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول: دراسة تمهيدية لنشأة المحتمعات الإسلامية (وكأنه التالي؟): الجحتمعات الإسلامية في القرن الأول: نشأتها - مقوماتها - تطورها اللغوي والأدبي، وهي رسالة في الدكتوراه، مناهج الدراسة الأدبية: عرض ونقد واقتراح، مقدمة المرزوقي في شرحه لحماسة أبي تمام (تحقيق)، خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني (٣ج، تحقيق)، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، الصحافة الأدبية: وجهة جديدة في دراسة الأدب العربي المعاصر وتاريخه، أبو العتاهية: أشعاره وأخباره، الوافي بالوفيات للصفدي (تحقيق ج١١)، جزء من تاريخ دمشق لابن عساكر حققه مستقلًا، وآخر حققه بالاشتراك مع رياض مراد وروحية النحاس، وآخر مع مطاع الطرابيشي وسكينة الشهابي. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(۱) الفيصل ع ١٠٦ (ربيع الآخر ١٤٠٦هـ) ص ١٢٦ بقلم محمد بن لطفي الصباغ، وع ١٠٣ (محرم ١٤٠٦هـ) ص ١٤٠، أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص ١٣٢، ٢٨١، البعث الإسلامي مج ٣٠ ع ٨ (جمادى الأولى

#### شكري عياد = عبدالفتاح شكري محمد عياد

شكري فيصل = شكري عمر فيصل

**شكري محمد غانم** (۱۳٦٢ - ۱٤٣٣ هـ = ۱۹٤۳ - ۲۰۱۲م) اقتصادي سياسي وزير.



من ليبيا. نال شهادتي الماجستير في الاقتصاد، ثم في القانون والدبلوماسية، والدكتوراه في الاقتصاد من مدرسة فلتشر بواشنطن، عاد وتولَّى مناصب عديدة في وزارة الاقتصاد ووزارة النفط، كما عمل أستاذًا للاقتصاد في جامعة الجبل الغربي بغريان، ومدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، وعمل مدير أبحاث ومستشارًا في منظمة أوبك، ثم وزيرًا للاقتصاد، فرئيسًا للوزراء ١٤٢٤ - ٢٠٠٣هـ (٢٠٠٣ -٢٠٠٥)، ثم أمينًا للجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وقد حضر العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التابعة للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. وانسحب من حكومة القذافي وانضم إلى الثوار أثناء الثورة الشعبية عليه، وتوفي بفيينا يوم الأحد ٨ جمادي الآخرة، ٢٩ أبريل، ربما غرقًا، وكان خزينة أسرار القذافي في صفقات النفط وما إليها.

له ستة كتب بالإنجليزية، وله بالعربية خمسة، هي: الاقتصاد الليبي قبل النفط، ثلاث

م ۱۹۶۰ من ۱۸۰ تاریخ علماء دمشق ۲/۷۵۰ الأهرام ۳۳۹۹ ع ۳۳۹۹، عكاظ ع ۷۳۵۸، حصول التهاني ۲۰۵۱، موسوعة بيت الحكمة ۲۳۸۸.

**شكري محمود نديم** (۱۳۳۷ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۱۹ - ۲۰۱۲م) ضابط عسكري، باحث في التاريخ.

مقالات نفطية، الصناعة في ليبيا، النفط والاقتصاد الليي، العلاقات الاقتصادية

الدولية(٢).



ولد في الموصل، تخرَّج في الكلية العسكرية البريطانية، وفي كليتي الأركان العراقية والبريطانية، وحصل على الدكتوراه في فلسفة التاريخ من كلية الآداب بجامعة بغداد، عيِّن التاريخ من كلية الآداب بجامعة بغداد، عيِّن كلية الأركان، وأسَّس اللواء الثامن، وآخرها مدير الحركات العسكرية برتبة عميد ركن. وكان عضوًا في اتحاد المؤرخين العرب، واتحاد المكتّاب والمؤلفين العراقيين، ومارس المحاماة. وكتب دراسات وترجم. ورأس قسم التاريخ العسكري في معهد التاريخ العربي للدراسات العليا. توفي بعمّان يوم الخميس ٢٩ ربيع العليا. توفي بعمّان يوم الخميس ٢٩ ربيع الآخر، ٢٢ آذار.

مؤلفاته: الإنزال في نورماندي ومعركة فرنسا، الجيش الروسي في حرب العراق ١٩١٤ - ١٩١٧م، حرب إفريقيا الشمالية ١٩٤٠ - ١٩٤٣، حرب فلسطين ١٩٤٤ - ١٩١٨م: دراسة علمية، حركات الجيش الروسي في حرب العراق ١٩١٤ - ١٩٩١م (ترجمة)، الحروب الصليبية لأنتوني سلطان ويست (ترجمة)، سليمان القانوني سلطان

 <sup>(</sup>٢) المنارة للإعلام ٣٠ أبريل ٢٠١٢م، الموسوعة الحرة (رجب ١٤٣٤هـ).

الشرق العظيم لهارولد لامب (ترجمة)، فتح القسطنطينية لرينارد كلتي (ترجمة)، مدخل إلى إسرائيل ١٨٩٧ – ١٩٢٧م/ آلان تايلور (ترجمة)، العراق في عهد السيطرة العثمانية. وكان له إسهام فاعل في تأليف موسوعة «تاريخ القوات العراقية المسلحة» التي أصدرتها وزارة الدفاع في عدة مجلدات (۱).

شكري مصطفى = شكري أحمد مصطفى

شكري هلال = شكري بن إبراهيم هلال

شکور مصطفی عبدالله (۱۳٤۷ - ۱۶۲۵ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۶م) مثقف مجمعی، یعرف بالملا شکور.



ولادته في قرية قاشة بمحافظة التأميم في العراق، وتخرَّج في كلية الشريعة بجامعة بغداد، ثم درَّس وأدار، وعيِّن مترجمًا أول في المجمع العلمي الكردي، وأمينًا عامًا له، وخبيرًا في الهيئة الكردية بالمجمع العلمي العراقي، وكان يجيد عدة لغات، منها العربية والكردية والفارسية والأذرية والتركية. وله إنتاج وفير في مجال التأليف والترجمة، وأجربت معه لقاءات عديدة، حررها سرو قادر في ٥٠٠ ص، غديدة، حررها سرو قادر في ٥٠٠ ص، نكر أنه سيصدرها، كما ورد أن رابطة كاوا للثقافة الكردية ستصدر أعمال المهرجان الذي أقيم في حفل عنه يوم ٤ كانون الأول الذي أقيم في حفل عنه يوم ٤ كانون الأول

(۱) موسوعة أعلام الموصل (ومنها وفاته ۱۹۸۹م)!، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٨٠/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٩٤/٢، مدونة الدكتور إبراهيم العلاف ٢٠١٢/٣/٢٤.

ومن أعماله التي وقفت عليها: بطولة الكرد في ملحمة قلعة دمدم/ جاسم جليل (ترجمه بالاشتراك مع عز الدين بن مصطفى رسول). ووضع القاموس الكردي الموحّد.

وأسهم في تأليف غالبية كتب اللغة العربية للمدارس المشمولة بالدراسات الكردية، وترجم كتاب: تاريخ الإمارة البابانية لمؤلفه حسين ناظم من التركية إلى العربية بمشاركة محمد عبدالكريم المدرس، وله مؤلفات وترجمات مختلفة (٢٠).

شكيب بن أحمد تقي الدين (١٣٤٧ - ١٤٢٤هـ = ١٩٢٨ - ٢٠٠٣م) شاعر تاجر.



ولد في قرية بعقلين من منطقة الشوف بلبنان، انتسب إلى الجامعة الأمريكية ببيروت ولم يكمل دراسته بها، فقد سافر إلى البرازيل وتاجر هناك. وألف رابطة أدبية سماها «جامعة القلم» عام ١٣٩٩ه (١٩٧٩م)، كما أسس «عصبة الأدب العربي» وأصبح رئيسًا لها.

صدر ديوانه بعد وفاته بعنوان: ظلال العمر. وله ملحمة: عبدة الأوهام في (٥٠٠ بيتًا)<sup>(٣)</sup>.

**شكيب محمد الأموي** (۱۳۳۷ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۰م) كاتب ومحرر صحفي.

(۲) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ۳۲۳/۲، مع إضافات.
 (۳) معجم البابطين لشعراء العربية.



ولادته في مدينة صفد الفلسطينية، ودرس في الكلية الأسكتلندية هناك، وبعد تخرُّجه عمل في جهاز الإدارة بحكومة المحتل، كما عمل مع بعثة التدريب العسكرية البريطانية أثناء احتلالها فلسطين، ولمّا زار السعودية عام ١٣٦٣ه مع بعثة الحجاج التحق بخدمة الحكومة السعودية وشغل فيها عدة وظائف، والتحق بالقوات السعودية التي كانت مع القوات المصرية في غزة في حرب فلسطين عام ١٣٦٨ه، وعمل في عدة وزارات، ومستشارًا صحفيًا بشركة أرامكو، وحرَّر في جريدة «عرفات» منذ بداية صدورها، وتولى رئاسة تحرير «قافلة الزيت» بين ٧٥ - ١٣٨٢هـ، كما تولى رئاسة تحرير نشرة «قافلة الزيت» الأسبوعية، وكتب في العديد من الدوريات السعودية، ووقع بعض مقالاته باسم: أبو ضحى. وتجنس بالجنسية السعودية. ومات في ١٨ ربيع الآخر، ١٣ سبتمبر (أيلول).



شكيب الأموي رأس تحرير مجلة (قافلة الزيت)

وله مؤلفات، منها: الأحاديث والذكر، رعب على ضفاف بحيرة جنيف، شهادة من الميدان: وثائق عن حرب فلسطين ١٩٤٨م، قصة رحلة إلى الشرق الأقصى، القناديل – المستوطنات – والكنعانيون، القوة الدافعة السرية للشيوعية/ موريس بيني (ترجمة)،

مع الأيام، مع الليالي، مفاتن الصحراء، المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية/ك.س. توبتشل ومساهمة إدواردج. حورجي (ترجمة)، وقائع سرية: صراعات عربية إسرائيلية: موسكو - بكين: كل هؤلاء أعداء العرب (ترجمة)، أصداء النغم (قصص)، شهوات آثمة (قصص)، شهوات عمومة، حسن عبدالله القرشي شاعر المقاومة(۱).

**شكيب مراد الجابري** (۱۳۳۱ - ۱٤۱۷ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۱م) أديب دبلوماسي.



من حلب. تلقَّى علومه في الكلية الإسلامية والكلية العلمانية الفرنسية والجامعة الوطنية بلبنان. تخرَّج في جامعتي برلين وجنيف حاملًا الدكتوراه في العلوم ودبلوم الهندسة الكيماوية وشهادة هندسة في التنقيب عن المعادن. عمل في عصبة الأمم، ومدرسًا للعلوم في بلده، ومديرًا للدعاية والأنباء، ومديرًا للمراقبة العامة للشركات ذات الامتياز، ومديرًا عامًا للبترول والمعادن، ورئيسًا للبعثة الدبلوماسية في إيران برتبة وزير مفوض، وسفيرًا لسورية في العراق وأفغانستان، أصدر مجلة «أصداء» و «العالمان». ومات في الرياض عندما كان في زيارة لأبنائه.

 (١) معجم الصحفيين في السعودية ١/٥٦/ الموسوعة الموجزة ٥٣/١٣ مع إضافات.

ومن كتبه: أبحاث في البترول، الانطلاقة الكبرى، تأثير الأوزون في مشتقات البترول، قدر يلهو: صياغة جديدة (رواية)، قوت الأرض والقوت الجديد/ أندريه جيد (ترجمة لرواية فرنسية)، قوس قزح (رواية)، مبادئ الجيولوجيا، نهم (رواية)، هكذا سنقاتلكم في فلسطين (قصص)، وداعًا يا أفاميا (رواية). وصدرت أعماله الروائية الكاملة(٢).

شكيب نجيب جهشان (١٣٥٥ - ١٤٢٤ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

ابن الشمال = رشيد عيسى مبيض

شمران يوسف الياسري (١٣٤٤ - ١٤٠١ هـ = ١٩٢٦ - ١٩٨١م) كاتب صحفي وروائي شيوعي. كنيته (أبو كاطع).



ولد في قرية محيرجة التابعة للكوت بالعراق. أصدر عام ١٩٥٣هـ (١٩٥٣م) جريدة سرية اسمها (صوت الفلاح). وبعد ثورة ١٤ محوز عمل في عدة صحف ببغداد، وعُرف من خلال برنامجه الذائع الصيت (احجيها

(۲) أدباء من حلب ۴,00، معجم أدباء حلب ص٥٨، معجم الروائين العرب ص ١٩٩، معجم المؤلفين السوريين ص٨٨، الفيصل ع ٢٤٢ ص ١١٨، موسوعة أعلام سورية ٢٠٤٢، تشرين الأسبوعي ع ٢٠٠ (٢٠٠٢/٤/١٥) ص٣٤، الموسوعة الموجزة ٤/٤، مئة أوائل من حلب ص ١١٥٧، الموسوعة العربية (السورية) ٣٩٨/٧.

بصراحة يا أبو كاطع)، وقد توقف هذا البرنامج بعد توقيف صاحبه عام ١٣٨٢ه البرنامج بعد توقيف صاحبه عام ١٣٨٢ه كردستان. وبعد سنة من السجن أصدر صحيفة (الحقائق) التي كانت تمثل لسان حال الحزب الشيوعي بالكوت، وكتب في صحف أخرى، وصار مديرًا لتحرير بحلة (الثقافة الجديدة)، وضيّق عليه فسافر إلى براغ منذ عام ١٣٩٦ه (١٩٧٦م)، وكان سكرتير رابطة الكتاب والصحفيين وكان سكرتير رابطة الكتاب والصحفيين الديمقراطيين العراقيين. دهسته سيارة هناك فمات في ١٧ شوال، ١٧ آب.

ومن روایاته: الزناد، بلا بوش دنیا، فلوس احمید، غنم الشیوخ، ملح الخبز وحکایات أخرى، قضیة حمزة الخلف (ج۱)<sup>(۲)</sup>.

شمس بیر زاده (۱۳۲۸ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۹م) فقیه وداعیة مصنّف.

من بومباي. أحد رواد العلم والدين في ولاية مهاراشترا وأمير الجماعة الإسلامية بها. تدرج في العلوم وحصًل ثقافة إسلامية عالية، وكان عضوًا في أكاديمية الفقه الإسلامي، شارك في ندواها الفقهية ببحوثه القيمة، وأتقن عدة لغات، وقام بالدعوة كتابة وخطابة في أوساط المثقفين والعامة. وكان بارعًا في التأليف والترجمة، والدراسة والتحقيق. أنشأ مركزًا باسم «دعوة القرآن»، وألف كتبًا نشرت من هذا المركز. توفي في شهر ربيع نشرت من هذا المركز. توفي في شهر ربيع الآخر (يوليو).

له تفسير للقرآن الكريم بالأردية نشر في عدة محلدات باسم «دعوة القرآن» نال قبولًا واسعًا، وله أيضًا جواهر الحديث، ورسائل في مسائل مستجدة في الفقه الإسلامي (٤).

(٣) موقع رابطة المرأة العراقية ٢٠٠٩/٨/١٧م، معجم المؤلفين العراقيين ٨٠٠٩ مع إضافات.
 (٤) البعث الإسلامي ع ١ (٢٠١٤هـ) ص٩٩.

#### شمس تبریز خان (۱۳۲۶ - ۱۳۴۵ه = ۱۹۶۵ - ۲۰۱۳م) أدیب عالم محقق.

ولادته في بحوجبور بمديرية آره في ولاية بيهار الهندية. تعلم في جامعة دار العلوم بديوبند، وعمل عضوًا باحثًا في المجلس الإسلامي العلمي بندوة العلماء، ثم أستادًا في القسم موضوعات أدبية وعلمية وفكرية ودينية شتى، وتعمق في الدراسات العربية والفارسية والأردية. توفي يوم ٦ ربيع الأول، ١٩ يناير. من آثاره: برهان الإسطرلاب/ لأبي حامد أحمد بن محمد الصغّاني (تقديم وتصحيح). وترجم إلى الأردية من العربية: روائع إقبال لأبي الحسن الندوي. اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية.

وله كتب بالأردية، منها: اللغة العربية في عهد الحكم الإسلامي، تاريخ ندوة العلماء...(١).

شمس الدين الأزهري = شمس الدين بن محيى الدين الأنصاري

شمس الدين بن شير محمد القاضي (٠٠٠ - بعد ١٩٩٥م = ٠٠٠ - بعد ١٩٩٥م) عالم محدَّث.

من باكستان.

من تصانيفه بالعربية: إلهام الباري في حل مشكلات البخاري، إلهام الملهم في شرح صحيح مسلم، أنوار البيان في أسرار القرآن، التعليق الفصيح على مشكاة المصابيح، كشف الودود على سنن أبي داود(٢).

#### شمس الدين عبدالرزاق الشيشاني (۱۳٤٢ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۰م) شاعر کاتب.

ولد في بلدة صويلح بالأردن، أُجيز من قسم

(١) محلة الداعي ع ٥ (جمادى الأولى ١٤٣٤هـ).

(٢) معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية ص ٢٣٣.

اللغة العربية بالأزهر، عمل أمينًا للنادي القوقازي بالزرقاء، ثم مدرسًا بثانويات الزرقاء، وكان سكرتيرًا لرابطتي الكتاب فرع الزرقاء والجمعية الخيرية الشيشانية، ونشط ثقافيًا، وكان لاعبًا، ونظم الشعر بالعربية والشيشانية.

صدر له: قصائد من الشعر الشيشاني المعاصر.

وسائر كتبه مخطوطة، مثل: موجز تاريخ الشيشان، حروب إشراما جباز (الشيخ منصور)، مع القياصرة في القوقاز، دراسة عن الأدب الشيشاني المعاصر (رئيسا إحماتوف نموذجًا)، دراسة عن العشائر الشيشانية، كتب لتعليم اللغة الشيشانية، ديوان شعر. وله قصائد منشورة (٣).



شمس الدين فارس (١٣٥٦ - نحو ١٤٠٥ه = ١٩٣٧ - نحو ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### شمس الدين بن محمد أشرف الأفغاني (١٣٧٢ - ١٤٢٠ه = ١٩٥٢ - ١٩٩٩م؟)

(7V71 - 1731a = 7091 - 9991q?)

باحث سلفي متشدِّد. من أفغانستان. حصل علم

من أفغانستان. حصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة لا ٤١٤ه، وكان في بيشاور (باكستان) التي درَّس فيها وكتب وحاضر...ثم سافر إلى (٢) معجم البابطين لشعراء العربية، موقع شيشان المهجر

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية، موقع شيشان المهجر(٣) ١٤٣١).

السند والجزيرة وتركيا ومصر، من مشايخه والده، ومحمد طاهر الفنجفيري. أسَّس الجامعة الأثرية، وأوذي وسط الحركة السلفية في تركستان وبيشاور وما والاها، وكان قد شارك في الجهاد ضدَّ الشيوعية، وتفرَّغ للردِّ على مخالفي السلفية بأسلوب عنيف جدًا، فكلماته تجرح وتلسع. مات في الكويت بينما كان يتعالج من مرض الكلي.

صدرت رسالة في نقده بعنوان: تمافتات التيمية في رسائل الدكتوراه والماجستير التي تمنحها لهم الجامعات الوهابية: مع شمس السلفي الأفغاني في كتابه: عداء الماتريدية للعقيدة السلفية/ سعيد فودة.

وله مؤلفات كثيرة لم يبيَّن وضعها، وعلمت من المطبوع له: جهود علماء الحنفية... عداء الماتريدية...

من عناوين كتبه: مغيث المستغيث في أصول الحديث، الألفية السلفية، السيوف القاطعة القاتلة لأصول الحنفية الباطلة، الفريد الوحيد لقمع الشرك وحماية التوحيد، القواعد واللمع لمعرفة العوائد والبدع، طبقات الماتريدية وأشقائهم الأشعرية، عداء الماتريدية للعقيدة السلفية، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، مصاعد المعارج في عقائد الخوارج.. وكتب أحرى ذكرها في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

#### شمس الدين محمد المفتي (۱۳۵۲ - ۱۹۳۳ هـ ۱۹۳۳ - ۲۰۱۲م) مناضل كردي.

ولادته في قلعة أربيل بكردستان العراق، التي كانت خاضعة لنفوذ عائلة المفتي. نال إجازة من كلية الحقوق ببغداد وتخرَّج محاميًا. وكان يلجأ إلى منزل جلال طالباني إذا لاحقته السلطات الحكومية. أسَّس عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) إلى جانب طالباني

(٤) ملتقى أنصار الهدى (صفر ١٤٣٠هـ).

اتحاد طلبة كردستان وتولَّى رئاسته. ولما عاد الملا مصطفى البارزاني من منفاه بالاتحاد السوفيتي عقب ثورة تموز ١٩٥٨م احتاره ليكون ممثله الشخصى في توطين البارزانيين العائدين في محافظة أربيل، وكان من بين العشرة الأوائل الذين قدَّموا طلبًا رسميًا إلى الحكومة العراقية آنذاك لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقبل خمسة أشهر من إعلان الثورة الكردية أصدرت الحكومة مذكرة باعتقاله بعد انكشاف قيادته للتنظيم السري للحزب، لكنه امتنع عن تسليم نفسه، ولجأ إلى جبل سفين، وشكّل هناك أول مفرزة من البيشمركه ليدافع عن موقعه بالجبل، وأصبحت تلك المفرزة النواة الأولى لتشكيلات البيشمركه، التي تحولت عام ١٣٩٤ه (١٩٧٤م) إلى قوات شبه نظامية في جيش قوامه أكثر من (٣٠٠٠٠) من البيشمركة المرابطين في جبهات القتال على طول خريطة إقليم كردستان. وكان يتوّلي قضایا الفلاحین لدی المحاکم دون مقابل، وتمتلئ مجالسه بمم. ومات في العاصمة المولندية في شهر شوال، أيلول(١).

#### شمس الدين بن محيى الدين الأنصاري

(1.41 - 4.31% = 4441 - 14614) واعظ شاعر. عرف بشمس الدين الأزهري. ولد في قرية الصعايدة بحري بمحافظة أسوان في مصر، التحق بمعهد الإسكندرية الديني، وحصل على شهادة كفاءة المعلمين من معهد المعلمين، ثم درَّس حتى إحالته للتقاعد، وكان عضوًا بجمعية أبناء الأنصار، ويتطوع بالإرشاد والفتيا.

كتبه: مناهل الوعظ في التصوف، موسوعة الأحاديث النبوية، منظومة أسماء الله الحسني، ديوان ينبوع الحكمة في الأدب، القصيدة الهمزية في مدح خير البرية، نهج

(١) الشرق الأوسط ع ١٢٣٣٨ (٢١٠/١٠/٢١هـ).

البردة المباركة في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم(٢).

#### شمس الدين المولوي = محمد شمس الدين المولوي

#### شمس الدين الوكيل ( \* \* \* - P ! 3 ! a? = \* \* \* - A P P ! s) أكاديمي اشتراكي ليبرالي.

عميد كلية الحقوق بالإسكندرية، رئيس جامعة بيروت العربية، وزير التعليم في وزارة عزيز صدقى، أوذي بعد قيام الثورة، وعمل مثل غيره من هذه الطبقة إلى جانب أعضاء من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري، ومع تكنوقراطيين عملوا في مواقع متقدمة من الحكم. أرسى قواعد استقلال الجامعات المصرية فارتفعت درجة مدير الجامعة إلى درجة رئيس برتبة وزير، وأقر مبدأ انتخاب العمداء، ونظم تولي رئاسة الأقسام والوكالة والعمادة حتى لا تظل هذه المناصب حكرًا على من يصل إليها. بعد تركه الوزارة عمل في منصب رئيس المحلس التنفيذي لليونسكو لمدة طويلة، وهو منصب لم يصله عربي قبله. وكان عضوًا في مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

من كتبه: الموجز في نظرية التأمينات(٣).

## شمعون ليفي (١٣٥٣ - ١٣٥٣هـ = ١٩٩٤ - ٢٠١١م) تراثى يهودي شيوعي.



(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

(۳) مصریون معاصرون ص ۱۱۷.

من فاس بالمغرب. واصل دراساته العليا في فرنسا والمغرب، وعمل أستاذًا للتعليم العالى. التحق بصفوف الحركة الوطنية لمقاومة المحتل منذ عام ۱۳۷۶ه (۱۹۵۶م)، ورفض الجنسية الفرنسية، وحصَّل هويته المغربية بعد مدة، وقد كتب في السياسة، واهتمَّ بالتاريخ اليهودي في المغرب، وكان الكاتب العام للطائفة اليهودية في الدار البيضاء، وقياديًا في حزب التقدم والاشتراكية، وشغل منصب الأمين العام لمؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي بالدار البيضاء، ورئيس المتحف اليهودي بما (وهو الوحيد في العالم العربي). وأتقن عدة لغات.

له مقالات ومؤلفات في اللغة المقارنة والعامية اليهودية المغربية، ومجالات أخرى في الثقافة والفنِّ وعلم الاجتماع والتاريخ اليهودي المغربي والأندلسي، وابتعد عن العمل السياسي في سنواته الأخيرة لاختلافه مع قادة الحزب المذكور. توفي يوم ٧ محرم، ٢ ديسمبر بالرباط.

من كتبه: محاولات في التاريخ والحضارة اليهودية المغربية(1).

شنودة الثالث (البابا) = نظير جيد روفائيل

شهاب جنبكلي  $(\cdots - PY \cdot 1 \cdot \alpha = \cdots - \wedge \cdots + 1 \cdot \gamma)$ (تكملة معجم المؤلفين)

شهاب قدُّور (\*\*\* - AY 3 1 a. = \* \* \* - V \* \* Y a) مقاتل. عرف بكنيته «أبو هريرة».

(٤) الشرق الأوسط ع ١٢٠٥٨ (١/٨/٣٣٤ه).



الرجل الثاني في مجموعة «فتح الإسلام» الجناح المنبثق من حركة فتح، التي خاضت حربًا داخلية ضدًّ الحكومة اللبنانية في مخيم نمر البارد أكثر من شهرين.

وهو من طرابلس الشام. سُجن في سورية أكثر من ست سنوات عندما كان عمره (٤١) سنة، بتهمة تحريب عناصر من حركة التوحيد الإسلامي. قُتل في مواجهة مع قوى الأمن الداخلي اللبناني يوم الثلاثاء (لعله ٢٤ رجب، ٧ آب)(١).

شهاب الدين المرعشي = محمد حسين بن محمود المرعشي

شهاب الدين الندوي = محمد شهاب الدين

شهبور = شاهبور

شهدي (۱۳۳۱ – ۱۱؛۱۵ = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۶م)

أحد رواد فن الكاريكاتير في مصر. بدأ عمله في رسم الكاريكاتير السياسي بمجلة (غريب)، كما عمل في مجلة (الكشكول). صدر كتاب يضم أعماله الكاملة، أشرف على إعداده زوجته والفنان محمود القاضي.

شهلا خليل الكيالي (١٣٦٠ - ١٤٢٧هـ = ١٩٤١ - ٢٠٠٦م) معلمة شاعرة.

(١) الأهرام ع ٤٧٠٤٤ (٥٦/٧/٨٦٤١هـ).

ولدت في مدينة اللدّ بفلسطين، نزحت منها بعد «النكبة» فدرست في مدينة الزرقاء بالأردن، وحصلت على إجازة في اللغة العربية، عملت مديرة في مدارس وكالة الغوث بمخيم الزرقاء. أصيبت بالسرطان منذ عام ٢٠١١ه، عضو في اتحاد الكتاب والأدباء العرب، وفي اللجنة التربوية للطفولة الفلسطينية. نظمت الشعر، وكتبت القصة والمقالة وأدب الأطفال، ومعظم شعرها من نظام التفعيلة.

یدک میسی لیلی

تعالی میسی لیلی

الوصیه

یرکها زرعاً

یرکها زریم

شهلا الكيالي (خطها)

دواوينها الشعرية: كلمات في الجرح، وانقطعت أوتار الصمت، أصوات ثائرة، خطوات فوق الموج، وجهي الذي هناك. ولها مذكرات صدرت قبل وفاتها بعام، بعنوان: رحى الأيام (٢).

شهناز مصطفی استیتیة ۱۳۲۳ - قبل ۱۶۲۵ه = ۱۹۴۳ - قبل ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

قة اللدّ بفلسطين، نزحت شهيد القارح كبة» فدرست في مدينة (١٣٣٣ – ١٩٩٨ه = ١٩١٤ – ١٩٧٨م) وحصلت على إجازة في (تكملة معجم المؤلفين) للت مديرة في مدارس وكالة الزرقاء. أصيبت بالسرطان

أبو شوشة عبدالوهاب النجَّال (۱۳۳۲ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

شوقي أحمد صادق (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### شوقي إسماعيل شحاتة (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م)

محاسب زكوي فريد، مستشار مالي. من مصر. حصل على الدكتوراه في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، أستاذ النظم المحاسبية في الإسلام بجامعة الملك عبدالعزيز في جدَّة، عضو المجالس القومية المتخصصة، المستشار المالي والمشرف على صندوق الزكاة ببنك فيصل الإسلامي.

من مؤلفاته المتميزة: أصول محاسبة الزكاة وضبط جمعها وصرفها، اقتصاديات النقود في اطار الفكر الإسلامي (مع أبي بكر الصديق متولي)، البنوك الإسلامية، التطبيق المعاصر للزكاة، تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر، نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، محاسبة زكاة المال علمًا وعملًا. ورسالته في الدكتوراه عنوانها: المبادئ الإسلامية في نظريات التقويم في المحاسبة. وفي الماجستير: نظام المحاسبة للزكاة والدفاتر المستعملة في بيت المال.

(٢) معجم البابطين ٢/٢٢/، شعراء فلسطين في القرن

العشرين ص ٣٤٧، بيبلوغرافيا الكاتبة الأردنية ص ٨٤.

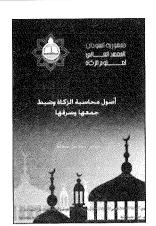

شوقي بن جابر الزبيدي (۱۳۲٤ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۴۶ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### شوقي حسين عبدالله (۰۰۰ - ۱٤٣٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) تجاري إداري أكاديمي.

من مصر. تابع دراسته العليا في تخصُّص إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة القاهرة، ثم كان أستاذًا فعميدًا للكلية نفسها، وعميد كلية الإدارة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. كتب في الإدارة المالية وترجم.

نعي في ١٤ جمادى الأولى، ٢٦ مارس. كتبه: الإدارة المالية: نظرة عامة، أصول الإدارة، بحوث في تحليل المشروعات: سياسات تسعير المنتجات (مع منير محمود سالم)، برامج تنمية المديرين في الجامعات الأمريكية/ جود. بي. ويست، دون.ر. شريف (ترجمة)، تحليل المبيعات: دور نظرية الطلب في دراسة المبيعات، التمويل الإداري: مدخل حديث، سياسات الأفراد، بحوث مدخل حديث، سياسات الأفراد، بحوث إدارية في اقتصاديات المشروع، التمويل والإدارة المالية، العلاقات التنظيمية: مدخل

ورسالته في الماجستير: تسويق المنسوجات القطنية في مصر.

شوقي أبو خليل = شوقي محمد أبو خليل

شوقي خميس (۱۰۰۰ - ۱٤٣٥ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### شوقي رياض أحمد ( ۰ ۰ ۰ - ۱٤٣٤ هـ = ۰ ۰ ۰ - ۲۰۱۳م)

أديب وناقد إسلامي.

من مصر، نال شهادتي الماجستير والدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ثم كان أستاذًا في الكلية نفسها، وأشرف على رسائل علمية في كلية التربية للبنات بالرياض. نعي في ١٦ ربيع الأول، ٢٨ يناير.

من كتبه المطبوعة: الحسين بن الضحاك: حياته وشعره (أصله ماجستير)، شعر السيرة النبوية: دراسة توثيقية، شعر النقائض في السيرة النبوية، شعر الزهد في العصر العباسي الأول (أصله دكتوراه) النقد الاجتماعي في الأدب الأموي.

شوقي صوايا = شوقي يوسف صوايا

شوقي ضيف = أحمد شوقي بن عبدالسلام...

شوقي عبدالحكيم = أحمد شوقي عبدالحكيم

شوقي عطا الله حنا الجمل (۰۰۰ - ۱٤٣٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) باحث في التاريخ المعاصر.

من مصر. نال شهادة الدكتوراه من قسم التاريخ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة عام ١٣٧٨ه (١٩٥٨م)، ثم كان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالمعهد نفسه، وأشرف فيه على رسائل جامعية، وكتب مقالات وبحوثًا تاريخية في الدوريات العربية، كما أشرف على رسائل

في المغرب فلعله درّس هناك أيضًا. شيعت جنازته يوم ۲۷ ربيع الأول، ٨ فبراير.

من عناوين كتبه: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث، تاريخ المسلمين في إفريقيا ومشكلاتهم (مع عبدالله عبدالرازق إبراهيم)، سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (دكتوراه)، (ويلاحظ صدور كتابه: الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر ١٨٦٣-١٨٧٩م)، رحلة لاستكشاف إفريقيا/ دنهام، كلابرتون، أوديي (ترجمة مع عبدالله عبدالرازق)، علم التاريخ: نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم الأخرى ومناهج البحث فيه، تاريخ أوروبا، من النهضة حتى الحرب الباردة (مع السابق)، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، قضية روديسيا بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، الأزهر ودوره السياسي والحضاري في إفريقيا، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة (مع عبدالله عبدالرازق إبراهيم)، تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر من الفتح العثماني للعالم العربي إلى الوقت الحاضر (مع السابق)، تاريخ سودان وادي النيل: حضارته وعلاقته بمصر من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر، تاریخ کشف إفریقیا واستعمارها، دور مصر في إفريقيا في العصر الحديث.

**شوقي علي هيكل** (۱۳۲۱ - ۱۹۱۹ه؟ = ۱۹٤۲ - ۱۹۹۹م) أديب شاعر.



قِد زَقَرَرا شعرا وُها القِبَّة

قَلَمَ الزَّمَانُ بَعَوْلِزَا مَحْمَهُ

في تَنْعُتَ أَة تَسْرَى بِرَ نَعْمَة

وبرا أضاف لِنَالِهِ عِلْمَهُ

دَاوَيْتَ بِعِد جُرُوحِهِ سُنَّفَهَه

وَكَشَـفْتَ عِن آفاقِه الْخُصَّة

ورَنَعُتَ فِي أَعْلَىٰ الذُّرَا كَجُسَه

يَرْنُو فَيَشْرَدُ وَاقِعًا حُلْمَه

تحرزالقمسيد وعالجئوا ننفته

لا مَنْ جَرَتُ في قَوْلِهِمْ مُجْمَعُة

ومُخَلِّدًا في الْخَيَا لِدِّينَ اشْهِهِ

ولد في قرية أبي زعبل في محافظة القليوبية، حصل على إجازة من كلية دار العلوم، ودبلوم علاقات عامة، وآخر في التربية، ودرَّس، أكثر من عشرين عامًا. ثم كان مستشارًا أدبيًا بإدارة النشر في الهيئة المصرية العامة

للكتاب، فمديرًا لجلة (المسرح)، ورئيسًا

لتحرير الصفحة الأدبية بجريدة (الحقيقة)،

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية العقاد الأدبية،

وعضوًا في نواد أخرى، وحصَّل جوائز، منها

قدِّم في شعره رسالة ماجستير بعنوان: شوقى

على هيكل (١٩٤٢ - ١٩٩٩م): حياته

وشعره/ كامل عبدالسميع مدكور (جامعة

دواوينه: كبرياء، ظلال وعيون، رحلة إلى

مؤلفاته الأخرى: أدب الطفل: تاريخه

ونصوصه، ترقيص الأطفال بالغناء في الشعر

جائزة البابطين للإبداع الشعري.

الأزهر بالزقازيق، ٢٢٢هـ).

العربي، مع العقاد في بيته(١).

بالشباعرًا عَنْفِ القيها لُدَ سَلْسَكُ / منت الذى وَهَبَ السكادِمَ نَغْسَدُهُ آسَيْتَ بَجْرَحَ السُّعرِمَوْحَكُ فَأَ وقد وأعدن للفنَّ الأصب ل مَكَانَهُ وهُذَا وَقَفْتَ الْهِومَ وَفُغَةَ فَارِسِ لِلْمُتَكُّر بِينَ مِنَ الفَهِيمِ كُلَامُهُمْ فأقار لِلسُّعَرَادِ صَرْحًا خَالِرًا

مَلْذِي (للبِك تَحَيَّةُ الأُمَّة وتجيَّهُ الشعراءِ يعْمَ تَحِبَّةً وحملت راتت فياوزت التذي كيهدى حَوّا بِنُوهُ رَلَمَنْ هُمْ أَبْدُعُوا

شوقی علی هیکل (خطه)

ولد في أخميم بمصر، تخرَّج في جامعة فؤاد الأول، حصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا، أستاذ في الجامعات الأمريكية، أسَّس الهيئة القبطية الأمريكية عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م) في نيوجرسي، ومن خلالها أسَّس موقعًا على الإنترنت هاجم فيه الكنيسة المصرية و «البابا» شنودة والحكومة المصرية، لعله من نواح معينة، بينما أمضى عمره في حدمة ومناصرة أقباط ونصارى العالم، فقد أيدت الهيئة - من بعد - دعوة القس تيري جونز حرق القرآن الكريم، كما نشر في جريدة (المصريون). وكان له نشاط سياسي وحقوقى في مصر، اتهمه الرئيس أنور السادات بأنه ألقى البيض الفاسد والطماطم عليه أمام البيت الأبيض في آخر زيارة له لواشنطن. مات في ٢ نوفمبر<sup>(٢)</sup>.

شوقى فلتاؤس كراس (V371-3731a= A781-70+74) مسؤول قبطي.



شوقى كراس = شوقى فلتاؤس

شوقي محمد حسين محمود أبو ناجي (١٣٦٢ - ١٤٢٦هـ = ١٩٤٣ - ٢٠٠١م) عُرِف بشوقي أبو ناجي.

ولد في نزلة باقور بمركز أبو تيج في مصر، أخذ قسطًا من التعليم في الكتَّاب، وحصل على الشهادة الإعدادية ثم تثقف ذاتيًا، وعمل في صحيفة الأهرام لمدة عام، ثم توظَّف في الشهر العقاري، وتول رئاسة نادي الأدب ببيت الثقافة، وقد نشط في الحركة الثقافية والأدبية بأسيوط، والتزم الشعر العمودي، ولم يكتب الشعر الحرّ. توفي يوم ١٧ ذي الحجة، ١٦ يناير.

له قصائد منشورة في الصحف والمحلات، وطبع له: معزوفات متنوعة (شعر)، بطولة (شعر)، لو كان معه رجال (قصص). وذكر أن له (تحت الطبع): للحبّ لهلبة (شعر حلمنتیشی)، الظفر واللحم (قصص) $^{(r)}$ .

شوقي محمد أبو خليل (. TM1 - 1931a = 1391 - 11 . 7a) باحث ومؤرخ إسلامي موسوعي.



(٣) الأهرام ع ٥٨٥ (٢٠٠٦/٨)، موقع الشاعر، معجم البابطين لشعراء العربية.

(١) معجم البابطين للشعراء العرب ٢٣٤/٢.

(٢) الشرق الأوسط ٤ نوفمبر ٢٠٠٣م.



شوقي أبو خليل في صورتين

ولادته في مدينة بيسان بفلسطين. هاجرت عائلته بعد النكبة إلى دمشق، ليدرس في جامع أبي النور ويتتلمذ على الشيخ أحمد كفتارو، ويتخرج في قسم التاريخ بجامعة دمشق، ثم درَّس في دمشق، وفي مدينة القامشلي، وعيِّن رئيسًا لقسم الامتحانات بدمشق، فموجِّهًا اختصاصيًا لمادة التاريخ، فعضوًا للمناهج والكتب بوزارة التربية. ثم نال الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من أكاديمية العلوم في باكو بأذربيجان، وحاضر في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وترأس قسم الدراسات العليا وقسم العلوم الإنسانية بالمجمع العلمي العالى في دمشق. وارتبط بدار الفكر في دمشق، وعيِّن مديرًا لقسم النشر بما منذ عام ١٤١٠ه حتى وفاته. وكان عضوًا في جمعية البحوث والدراسات باتحاد الكتاب العرب، وعضوًا عاملًا في رابطة الأدب الإسلامي منذ عام ٢٥٠ه. وقد أبدع في كتاباته التاريخية الإسلامية، وكشف عن مغالطات أعداء الإسلام في الدين والتاريخ وردَّ عليها ببراعة، وأسهم في صناعة الصحوة الإسلامية في هذا الجانب، مع أسلوب حسن وذوق أدبي، لكن خالطته كلمات قومية لا تناسب الإسلام (في المحال التاريخي خاصة). وقد توفي يوم الثلاثاء ١٥ رمضان، ۲٤ آب (أغسطس).

وصدر فيه كتاب: شوقي أبو خليل: بحوث ومقالات مهداة إليه/ محمد سعيد رمضان البوطى وآخرون.

ومن مؤلفاته: آراء يهدمها الإسلام، الإسلام

#### شوقي أبو خليل (خطه)

في قفص الاتهام، الإسلام وحركات التحرر العربية، أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة، أطلس السيرة النبوية، أطلس الصحاح الستة، أطلس السيرة النبوية، أطلس القرآن: أماكن – أقوام – أعلام، الإنسان بين العلم والدين، تحرير المرأة ممن وفيم حريتها؟، النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي، غريزة أم تقدير إلهي؟، كارل بروكلمان في الميزان، موسوعة الأوائل والمبدعين أم تقدير إلهي؟، كارل بروكلمان في الميزان، موسوعة الأوائل والمبدعين في الحضارة العربية الإسلامية (مع نزار أباظة في المبارك) (٩مج)، هذا هو الإسلام وركمة، ومؤلفات أخرى له ذكرت في (٢مج). ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### شوقي مضيوف شعث (١٣٥٥ - ١٤٣٠ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٩م) خبير آثار.



(۱) موسوعة أعلام فلسطين ١٠٥٣/٤ دليل كتاب فلسطين ص ١٠٩ معجم المؤلفين السوريين ص ١٠ تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص ٣٦٣، مجلة الأدب الإسلامي ع ٦٨ (١٤٣١هـ) ص٩٤، أحوال المعرفة ع ٢٥ (شوال ١٤٢٧ه) ص ٣٣، موقع دار الفكر بدمشق ٣٦/ ٨/١٠١م، وموقع ديوان العرب ١٦ أيلول ٢٠١٠م. وخطه زودني به الأستاذ أيمن ذو الغني.

ولد في قرية شعث القريبة من مدينة بئر السبع بفلسطين. حصل على إجازة في التاريخ من جامعة دمشق، ودكتوراه في الآثار القديمة من جامعة روما، وتابع

دورات دراسية وتدريبية في المركز الدولي لترميم الممتلكات الثقافية التابع لليونسكو، وفي حماية الأبنية الأثرية في مناطق الزلازل بيوغسلافيا، عمل مفتشًا للآثار بسورية، ومديرًا لآثار ومتاحف المنطقة الشمالية بها، وأمينًا رئيسيًا للمتحف الوطني بحلب، حاضر في كلية الآداب، وفي معهد التراث العلمي بجامعة حلب، في موادِّ الآثار القديمة والتاريخ القديم، وأدار بعثات أثرية، كما عمل خبيرًا في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ورأس الجمعية الفلسطينية للتاريخ والآثار، وأدار مركز الآثار والتراث الفلسطيني، وكان أمينًا لأول ندوة دولية عن الآثار الفلسطينية، عضوًا في الجلس الدولي للمتاحف، وفي غيره، وشارك في مؤتمرات آثارية، ومثَّل فلسطين في مؤتمرات علمية عربية ودولية. توفي يوم الجمعة ١٠ ذي الحجة، ٢٧ تشرين الثاني.

له مقالات ودراسات تاريخية نُشرت في حوليات أثرية وتاريخية، وأسهم بموادِّ في الموسوعة الفلسطينية.

وله كتب بالعربية والإنجليزية، منها: أضواء على التراث الحضاري في فلسطين، دراسات في تاريخ وآثار فلسطين، الفنُّ الإسلامي في دول البحر المتوسط، كنوز الذهب في تاريخ حلب لسبط ابن العجمي (تحقيق مع فالح بكور)، تحف الأنبياء في تاريخ حلب الشهباء/ تيودور بيشوف الجرماني (تحقيق مع بكور)، فلسطين أرض الحضارات: صور من التراث الحضاري في فلسطين، حلب في من التراث الحضاري في فلسطين، حلب في كتب البلدانيين العرب (مع بكور)، ولعل

منها أيضًا: القدس الشريف، حلب: تاريخها ومعالمها التاريخية، قلعة حلب، قلعة سمعان، المتحف الوطني بحلب(١).

شوقي أبو ناجي = شوقي محمد حسين محمود

شوقي ناشد أيوب (١٠٠٠ - ١٤٢٧ه = ١٠٠٠ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

شوقي النجار = أحمد شوقي النجار

شوقي هيكل = شوقي علي هيكل

شوقي اليماني السكري (۲۰۰۰ - ۱٤۳۰هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م)

ناقد مسرحي مترجم.

من طنطا. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب الإنجليزية من جامعة مانشستر عام ١٣٧٣ه. نشط في الحركة الأدبية والنقدية، وكان على علاقة وثيقة مع باكثير ومحمد مندور. وحصلت بينه وبين رشاد رشدي معركة أدبية، وكانا فرسى رهان في قسم اللغة الإنجليزية. وقد تخصُّص في النقد المسرحي، ودرَّس «التراجيديا» لطلابه. وقد بقى مغتربًا مدة طويلة، وأصيب بالشلل بعد عملية أجريت له في أمريكا، وعاني منه عشرين عامًا. وعاد إلى مصر ليموت في شهر يونيو. ومما ترجمه عن الإنجليزية: قصص تانجلوود/ ناثانيل هوثورن، الإسلام/ ألفرد جيوم (ترجمة مع محمد مصطفى هدارة)، الفتى الذهبي/ كليفورد أوديتس، موجز تاريخ الأدب الإنجليزي/ إيفور إيفانز (ترجمة مع عبدالله عبدالحافظ).

وأعدَّ القاموس السياسي الدبلوماسي. وأمدَّ دليل المؤتمرات باللغة العربية والإنجليزية

(١) موسوعة أعلام فلسطين ١٥٥/٤.

والفرنسية، وترجم عن مجلة السياسة الخارجية الأمريكية دراسة مهمة حول الصهيونية الجديدة نشرت عام ١٤٠٣هـ.

وعنوان رسالته في الدكتوراه (بالإنجليزية): دراسة نقدية تحليلية للكتب التي ألفها الكاتب الإنجليزي وليم موريس(٢٠).

شوقي يوسف صوايا (١٣٥٢ - ١٤٣٤هـ = ١٩٣٣ - ٢٠١٣م) محرر صحفي.



من مواليد ضهور الشوير في قضاء المتن البنان. انتمى إلى الحزب القومي السوري منذ أوائل الخمسينات الميلادية، وتولَّى فيه مسؤوليات حزبية عديدة، ومُنح رتبة «الأمانة» عام ١٩٨٢م. تخرَّج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة متخصصاً في الصحافة، عمل في الصحافة الكويتية وشارك في تأسيسها، ورأس تحرير جريدتي «الرأي عام ١٩٥٧م مع غسان عز الدين مجلة عام ١٩٥٧م مع غسان عز الدين مجلة عام ١٩٥٧م مع غسان، وانتخب رئيساً لبلدية الشوير عين السنديانة. وشيًع من كنيسة المخلِّص للكاثوليك يوم الجمعة ٢٢ كنيسة المخلِّص للكاثوليك يوم الجمعة ٢٢ رميد).

السّياسة

شوقي صوايا رأس تحرير جريدتي «الرأي العام» و»السياسة»

شوكت التوني = محمد شوكت التوني

شوكت عبدالله المشهداني (۱۳۷۰ - ۱۹۲۸هـ = ۱۹۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

ش**وکت عقراوي** (۱۳٤٦ - ۱۹۸۱ه= ۱۹۲۷ - ۱۹۸۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

شوكت علي = علي بن محمد جميل الخطيب

شوكت بن محمود القنواتي (۱۳۲۲ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

شوين بن عامر الحوسني (۱۳۳۰ - ۱۹۰۲ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

شیت نعمان (۱۳۲۵ - ۱۹۸۷ - ۱۹۰۷ - ۱۹۸۷ م) باحث ومهندس کیمیائی.

(٢) الأهرام ع ٤٤٨٥٩ (١١/ ٢٠/١٠هـ) مع إضافات.
 (٣) جريدة البناء (التابعة للحزب القومي السوري) ونعي الحزب له إثر وفاته، قرى ومدن لبنان ٢٢٦/٧.



من مواليد الموصل، نال شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة وسكونسن بأمريكا، وعمل هناك في مختبر بحوث منتجات الغابات، عاد وأسَّس مختبر البحوث العلمية والصناعية، كما عمل في تأسيس مختبرات علمية في مشاريع صناعية عديدة في العراق، وعيِّن مديرًا عامًا للصناعة، كما اشتغل بالتدريس الجامعي، وكان عضوًا في المجمع العلمي العراقي، وخدم قومه من السريان خدمة كبيرة.

له (٩) بحوث، و (٥) تقريرًا علميًا، وقدَّم بحثًا عن مؤسَّسات البحث العلمي في العراق.

كتبه: العمل العلمي ومؤسّساته في البلاد المبتدئة، المصطلحات العلمية (بالمشاركة، ٩ كراريس أصدرها المجمع العلمي العراقي)، إدخال إلى الكيمياء الصناعية، خامات صناعية من النخلة وسعفتها، سباخ الوادي: بحث في أساسية الملحية في وادي الرافدين، الصناعة العراقية في سنة ١٩٥٥م، منشأ وتكون الموارد الكبريتية في العراق، بحث تعليلي في حالات التطاير في القير العراقي (أطروحة بالإنجليزية)(١).

شیخ إبراهیم عبدالله ماه (۱۳۲۰ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۸م)

أحد مؤسّسي الجبهة الوطنية لتحرير

(۱) موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين
 ۵۰۰، معجم المؤلفين العراقيين ۲۰۲۲، منتدبات عنكاوا
 ۲۰۱۱/۸/٤

أوجادين، أسَّسها مع شركائه عام ١٤٠٤ هـ (١٩٨٤ م)، التي طالبت باستقلال ذاتي لهذه المنطقة التي تقع على الحدود مع الصومال، الغنية بالموارد الطبيعية. وقد انتخب عام ١٤١١هـ (١٩٩١م) رئيسًا للجبهة، ثم اعتزل الكفاح المسلح عام ١٤١٩هـ، ولكنه احتفظ بمنصبه في اللجنة المركزية للجبهة، وأقام في «أبو ظبي» يؤلف ويكتب للجبهة، وأقام في «أبو ظبي» يؤلف ويكتب المقالات (٢).

الشيخ الأبيض الشافعي = محيي الدين خالد أبو يحيى

الشيخ الأحمر = عبدالله عثمان العلايلي

شيخ الأطباء = مدني علي الخيمي

الشيخ إمام = محمد أحمد عيسى

الشيخ الحسناوي = محمد خلواطي

شيخ الزجالين = عبدالفتاح البحراوي

شيخ الشعراء = عبدالله الشيخ محمد البشير

شيخ شعراء الصعيد = محمد أمين أحمد الشيخ

الشيخ بن الشيخ المجلسي (۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

شيخ الفنانين = محمد حسن توفيق

الشيخ محمد عبدالله = محمد عبدالله بن آده

(٢) المحتمع ع ١٨٠٩ (٥/٧/٨، ٢م).

شيخ النحاة = عبدالعظيم علي الشناوي

شيخان بن أحمد الجفري (١٣٣٣ - ١٣٩٦هـ = ١٩١٤ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

الشيخان بن الطلبة = أحمد محمود بن محمد العلوي

شيخموس = جكر خوين

شيرالي = ووجميني أباسي

**شیرکو بیکس** (۱۳۰۹ - ۱۶۴۱ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۱۳م) شاعر کردي حداثي.



ولد في السليمانية بكردستان العراق، درس الصناعة المهنية، لكنه انشغل بالشعر. انتمى إلى الحركة الكردية وانخرط في العمل السياسي منذ شبابه، فأبعد إلى الرمادي، فالتحق بالمقاومة. تأثر بأفكار قاسم أمين ومعروف الرصافي .. وأصدر مع عدد من أدباء الأكراد في مطلع السبعينات الميلادية بيانًا دعوا فيه إلى تبني الحداثة، وفتح آفاق إبداعية جديدة في الأدب الكردي، وحصل بيانًا دعوا السياسي في السويد، وعاد إلى كردستان العراق عام ٢٠٢١ه (٢٠٠١م) كردستان العراق عام ٢٢٢١ه (٢٠٠١م) ليصبح عضوًا في أول برلمان في الإقليم، كما تولى فيه منصب وزير الثقافة، واستقال ليتفرغ للأدب، وأدار مؤسسة سردم للطباعة والنشر.

تُرجمت قصائد له إلى أكثر من (١٠) لغات عالمية، واعتبر من مجددي الشعر الكردي، وأنه أخرج الشعر الكردي من مجليته وقوقعة التغني بكردستان وجمالها وأمجاد مقاتليها إلى آفاق أوسع. ومات باستوكهولم يوم الأحد ٢٨ رمضان، ٤ آب.

أصدر أكثر من (٣٥) ديوان شعر، بينها ملاحم، وكلها بالكردية، ووقفت على عنوان ديوان له ترجم إلى العربية بعنوان: ساعات من قصب<sup>(۱)</sup>.

(١) موقع المؤتمر الوطني العام للكرد النيليين ٢٠١٢/٧/٤م،
 اليوم السابع ٢٠١٣/٨/٧م، موقع أنباء موسكو ٢٠١٣/٨/٥.
 جلة الوسط (البحرين) ع٣٩٨٦ (٢٠١٣/٨/٦م)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٩٨٠٥.

#### شیلومو دوف جویتاین (۱۳۱۸ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹م)

مستشرق يهودي من أصل ألماني. تعلم في المدارس والجامعات الألمانية وحصل على الدرجة العلمية، واستقر في فلسطين حيث عمل في التدريس، وهو أحد المؤسّسين للجامعة العبرية في القدس، وافتتح هناك الدراسات الإسلامية والتاريخ الشرقية والأفريقية. تخرج على يديه بعض المتخصصين اليهود. وفي عام ١٩٥٧ للدراسات العربية بحا، وظلً فيها حتى إحالته الدراسات العربية بحا، وظلً فيها حتى إحالته إلى التقاعد في عام ١٩٧٧، فانتقل إلى

برنستون، وعيِّن عضوًا بمدرسة الدراسات

حقق كتاب أنساب الأشراف للبلاذري (الجزء الخامس)، ولكنه كرَّس نفسه لدراسة أوراق الجنيزة، وأصدر في ذلك كتابه: مجتمع البحر الأبيض المتوسط: الطوائف اليهودية في العالم العربي كما صورتها وثائق جنيزة المقاهرة. وكتب عدة مواد في دائرة المعارف

التاريخية التابعة لمعهد الدراسات العليا، وظلَّ

بماحتى وفاته.

الإسلامية، الطبعة الثانية(٢).

(٢) طبقات المستشرقين ص ١١٦. وجنيزة تعني خزانة الكتب.



#### صابر بکر أبو السعود (۰۰۰ – ۱٤٣٤ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م

نحوي.

من مصر. حاصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابحا بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، وقبله الماجستير عام ١٣٨٩هـ، أستاذ بكلية الآداب في جامعة المنيا، وأشرف على رسائل علمية وناقشها، وكتب في موضوعات نحوية ومعجمية. نعي في ١٤ جمادى الآخرة، ٢٤ أبريل.

من عناوين كتبه تأليفًا وتحقيقًا: شرح أمثلة سيبويه لمحمد بن عيسى العطار (ق٤ه)/ اختصره موهوب بن أحمد الجواليقي (ت ، ٥٥ه) (تحقيق)، في نقد النحو العربي، المبرد ومنهجه النحوي (ماجستير)، المعاجم العربية المتخصصة، صور الإعراب ودلالاته، القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جني (أصله دكتوراه)، النحو العربي: دراسة

النخوالترين النخوالترين مدرريس مدرريس

#### صابر حسن أبو سليمان (۱۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۲م) شيخ مقرئ مصنّف.

من مصر. حفظ القرآن الكريم في سنّ مبكرة، وحصل على الشهادة العالمية في القراءات، وواصل دراسته في العلوم الشرعية والعربية وعلم الرسم والضبط والقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة، وحصل بذلك على شهادة التخصص، وقد جوَّد القرآن الكريم على شيخه عبداللطيف الصباغ. درَّس في معهد عنيزة العلمي بالسعودية، ثم في الأزهر، وفي معهد محمد بن على السنوسي بليبيا، وفي معهد تعز الديني باليمن، وفي المعهد الإسلامي الثانوي بآدرار في الجزائر، وفي معاهد أزهرية بمصر. وذكر في نعيه أنه أستاذ القراءات وعلوم القرآن بالأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وتوفي في ١١ أو ١٢ ربيع الأول، ٣ أو ٤ شباط (فبراير).

وله تصانيف مطبوعة في محال تخصصه، منها: إرشاد المريد إلى علم التجويد، أضواء البيان في تاريخ القرآن، تبصرة المريد في علم التجويد، التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها، الدر الثمين في أصول التفسير ومناهج المفسرين، روائع البيان في علوم القرآن، رونق البيان في إعجاز القرآن، الطريق الواضح في قراءة شعبة وحفص عن

عاصم، الفريد في علم التجويد، القراءات القرآنية ومناهج القراء، كشف الضياء في تاريخ القراءات والقراء، كشف الغطاء في الوقف والابتداء، المقتبس في علوم القرآن، النجوم الزاهرة في تراجم القراء الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم. وكتب أخرى له ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).



**صابر مراد نیازوف** (۱۳۵۹ – ۱۶۲۷ه = ۱۹٤۰ – ۲۰۰۹م) رئیس ترکمانستان.



(١) إمتاع الفضلاء ٦٢٣/٢.

أطلق على نفسه لقب (تركمانباشي) أي «أبو كلّ التركمان». وامتدَّ حكمه أكثر من عشرين عامًا. وضع تماثيل بالحجم الطبيعي له في الميادين الرئيسة في أنحاء البلاد، وسمَّى شهور السنة وأيام الأسبوع باسمه واسم أفراد عائلته!! كان ذا تصرُّفات عجيبة! ألَّف في الأرواح وما إليها، وفرض على الناس قراءتها، وألزمهم جميعًا حلق اللحى والشوارب، وذكر أنه أوحى إليه! أقام مسجدًا في قريته، واعتبر أكبر مساجد آسيا الوسطى، تقدَّر مساحته بر١٨ ألف) متر، ويتَّسع لآلاف المصلين، وزادت تكلفته على (١٠٠) مليون دولار. وحاول إضفاء قدسية دينية على نفسه، حيث ألف كتابًا أسماه (روحنامه) جمع فيه سيرته وأشعاره وقصصًا أخرى، وتمَّ التعامل معه كما لو كان كتابًا مقدَّسًا؛ إذ كان يوضع في المساجد بجوار القرآن الكريم! وأصبح يدرَّس ضمن المناهج التعليمية، وتُقرأ فقرات منه في جميع المناسبات.. وبات على جميع موظفي الدولة دراسة هذا الكتاب، بل وأصبح إجراء بعض المعاملات الحكومية، كالحصول على رخصة قيادة سيارة مثلًا، يتطلب إظهار الإلمام بمحتوياته، ووصل الأمر إلى إرسال نسخة من الكتاب إلى الفضاء لتدور في مسار حول الأرض!! حكم تركمانستان بقبضة حديدية، وقمع كل أشكال المعارضة، وجعل نفسه صاحب القرار الأوحد في جميع شؤون البلاد كبيرها وصغيرها، وقام بشكل مستمر بعزل العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وحتى سجنهم، ليضمن أن لا يصل أي منهم إلى درجة من القوة والنفوذ تجعله يشكل تمديدًا لحكمه المطلق. مات وهو في الحكم يوم الخميس ٣٠ ذي القعدة، ٢١ كانون الأول

صابر مصطفی محیی الدین (۱۳۲۸ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۴۸ - ۲۰۰۳) کاتب ومحرر صحفی سیاسی.



ولد في السيلة الحارثية بقضاء جنين. انتمى إلى حركة القوميين العرب عام ١٣٨٦هـ (١٩٦٦م)، وناضل في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ تأسيسها، وصار عضو المكتب السياسي بها، والناطق الرسمي باسمها، والمسؤول الإعلامي فيها، وتسلُّم رئاسة تحرير مجلة «الهدف». وكان كاتبًا، وسياسيًا، شارك في تأسيس مركز الغد العربي للدراسات وأصبح مديرًا له، وكان عضواً في المحلس الوطني الفلسطيني، عضو الجالس الأعلى للثقافة والعلوم فيه، وعضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وعضو أمانة سرّ لجنة الدفاع عن الثقافة الوطنية الفلسطينية. امتد نشاطه السياسي وإنتاجه الفكري أكثر من ثلاثة عقود، وكان منضبطًا حزبيًا، قوميًا عربيًا، مكثرًا من الكتابة. قُتل يوم السبت ٢٤ رجب، ۲۰ أيلول (سبتمبر).

صدر فيه كتاب: صابر محيي الدين: الغائب الحاضر، عن مركز دراسات الغد العربي<sup>(٢)</sup>.



صابر محيي الدين رأس تحرير مجلة (الهدف)

(٢) من نعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين له، وموقع مركز الغد العربي للدراسات، وموقع المارد الجبهاوي (١٤٣٤هـ).

صابرة العزي = خديجة محمود

صاحب جابر الشاهر (۱۳۷۳ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۵۳ - ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صاحب حداد = صاحب مهدي حداد

صاحب الضويري (۱۹۰۰ - ۱۹۸۰ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

صاحب بن عبدالحسين ياسين (١٣٦٠ - ١٩٤١ه = ١٩٤١ - ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

صاحب مهدي حداد (۱۳۵۲ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۳۳ - ۱۹۹۱م) مخرج سينمائي ومونتير (مونتاج وتصميم).



من بغداد. درس في معهد الفنون الجميلة، مثل، تخصَّص في دبلجة الأفلام في هنغاريا وعمل في بعض مؤسَّساتها السينمائية هناك. عيِّن مونتيرًا في مصلحة السينما والمسرح لدبلجة الأفلام الوثائقية والأخبارية. عمل في شركات سينمائية لبنانية، وأنجز عددًا من مونتاجات أفلام عربية وأجنبية، كما أخرج العديد منها، ونال على أعماله جوائز. وأصدر الجريدة السينمائية «العراق الجديد». توفي ١٦ رجب، ١٨ كانون الأول (٣).

(٣) موسوعة أعلام العراق ٢/٠١١، موسوعة المخرجين ص
 ٢٣٥، السينما: قاعدة بيانات الأفلام العربية (موقع).

(۱) المجتمع ع۱۹۹۶ (۲۰۰۸/۳/۲۲م)، عكاظ الأسبوعية ع ۲۰۱۳ (۲۰۱۳/۲) ۱۹هـ) مع إضافات.

(Cuman )(1).



صاحب مهدي أصدر جريدة (العراق الجديد)

الصادق بن البشير مازيغ (2771 - 1316 = 7.91 - 1976) أديب شاعر مترجم.



من تونس. تلقّى تعليمه الابتدائي في المدارس القرآنية، وخاصة مدرسة السلام بتونس، وحصل على إجازة في الآداب، وأصبح أستاذًا بمعهد كارنو، ثم بالمعهد الصادقي، ودرَّس بمعهد صفاقس الثانوي، ثم في سوسة، ومضى إلى العاصمة تونس للعمل بالدار التونسية للنشر. كان له برنامج خاص في الإذاعة بعنوان «رسالة إلى أبي حيان» دام عشر سنوات، ابتداء من سنة ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م) قدم خلالها ٥٠٠ رسالة. وكان أول أديب تونسي يفوز بجائزة قرطاج عن إنتاج عربي سنة ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م).

كتب في ميادين الشعر والقصة والترجمة، وترجم العديد من القصائد لعدة شعراء عالميين، وكذلك كتاب «رسائل من السجن» لأحمد طالب الإبراهيمي.

ومن أهم كتبه: ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية، بين عصرين، ضياء: باقة الزهور (ديوان شعر)، من الشعر الفرنسي، رسائل إلى أبي حيان التوحيدي، صورة سريعة (ديوان شعر)، فتح صقلية (مسرحية، بمشاركة محمد بورقعة)<sup>(۱)</sup>.

(١) مشاهير التونسيين ص٥٦، القيروان في قلوب الشعراء

صادق بهاء الدين الآمدي (7771 - 7.31 a = 1191 - 71915) شاعر كردى، باحث محقِّق.



ولد في العمادية بالعراق. ينتسب إلى أسرة «الكتانى» المنحدرة من «باشكلا». تتلمذ على والده العالم، وقرأ عليه العلوم الشرعية. تعلم العربية والتركية. تخرج في دار المعلمين العالية، عين مدرسًا في كركوك والسليمانية ودهوك، وأبدى في هذه المدن نشاطًا سياسيًا وطنيًا، نقل على إثره إلى مدينة (هيت) بمحافظة الأنبار، ومنها إلى بغداد. عيّن وكيلًا لمدير عام الدراسة الكردية، ومحاضرًا في قسم اللغة الكردية بكلية الآداب حتى عام ١٣٨٦ه. كان من الكتّاب الذين سعوا إلى بعث الحركة الأدبية الكردية، بمقالاته وأبحاثه التي نشرها في الصحف الكردية ولاسيما في مناطق دهوك، وبعد إحالته على التقاعد تفرغ للبحث والتحقيق.

وله كتب، منها: تقاليد الزواج القديمة، ديوان الجزيري (تحقيق)، شعراء الكرد (تحقيق)، نو بهار/ أحمد الخابى (تحقيق وشرح) $^{(7)}$ .

صادق بويحيي (بجاوي) (0771 - 7131a = V.P1 - 0PP19) (تكملة معجم المؤلفين)

صادق جعفر الأسود (V371 - 7731a = A7P1 - 7...74)باحث سياسي.



من مواليد بغداد. حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون، وتزوج هناك بألمانية ثم تركها، عاد إلى بغداد ليرأس قسم الفكر السياسي في كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، كما درَّس في الجامعة المستنصرية، وكلية الحرب، ومعهد البحوث والدراسات العربية العليا، ومراكز علمية أخرى، وعمل ضمن لجنة صياغة قانون الحكم الذاتي، وحبيرًا ومستشارًا في محلس قيادة الثورة، وفي رئاسة الجمهورية، وسافر إلى ليبيا بعد التقاعد مدرسًا في جامعاتما. شارك في مؤتمرات، وكرِّم. اعتبر أول أستاذ عراقي كتب في علم الاجتماع السياسي، وعلم النفس السياسي، والترميز السياسي. مات في الأول من شهر محرم، ۱٤ آذار (مارس).

صدر فيه كتاب: الدكتور صادق الأسود: سيرته وجهوده في علم السياسة/ حميد مجيد هدو. - بغداد: دار الحكمة، ١٤٢٣ه، ۱۱٤ص.

له بحوث منشورة ومؤلفات مطبوعة ومخطوطة، ومن المطبوعة: الرأي العام في النظام الاشتراكي/ جوفان دجو جفيش (ترجمة)، علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعاده، الديغولية وقضية فلسطين، الدفاع الوطني/ برنارد شابنتو (ترجمة)، مدخل إلى

(٢) موسوعة أعلام العراق ٩٨/١، الموسوعة الكبرى لمشاهير

الكرد ١٦٠/٥) موسوعة أعلام الموصل.

ولام فرسم الد آلويد معلم بسسب رور جمي في المد الدحمر ، حيث المجلف المستنى مرمن ميثا فسد وما الدومات وسيمر وما التوالي المومات وسيمر وما التوالي وما من المومات وما في المومات وما في المومات وما وما المومات وما وما لدوه

صادق الأسود (خطه)

علم السياسة (مع عبدالرضا الطعان)، الرأي العام والإعلام، الرأي العام ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية، دراسة حول المتغيرات في المعسكر الاشتراكي وانعكاساتها الدولية (مع آخرين)، القانون الدولي والحرب أو قواعد الحرب في القانون الدولي، الثقافة القومية والاشتراكية. وله آثار مخطوطة ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

صادق الجلاد = صادق حمزة الجوادي

صادق حمزة الجوادي (۱۳٤٦ - ۱۳۲۸ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

**صادق خلخالي**(۱۳٤٤ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۵ – ۲۰۰۳م)
عالم شيعي، حاكم ثوري.
اسمه «صادق غيوي».



ولد في مدينة خلخال بولاية أذربيجان. (١) وترجمته من الكتاب الذي ألف نيه.

أول رئيس لمحكمة الثورة «الإسلامية» التي عام ١٣٩٩هـ، وعُرف بـ «القاضي الأحمر» أو «جزار الثورة الإسلامية»، فقد كان قاضي الإعدامات في «الثورة»، حيث أصدر حكم الإعدام بحق (١٧٠٠)

من كبار القادة والسياسيين في نظام الشاه، واعترف بأنه أعدم ما يقارب ألف شخص. وعندما انتقد لإعدامه أمير عباس هويدا الذي تولَّى رئاسة الحكومة (١٣ عامًا)، وأنه قد يكون هناك أبرياء ممن أعدمهم قال في بيان شهير أصدره: إن الله سيكافئهم من بيان شهير أصدره: إن الله سيكافئهم في الجنة وحوريات أكثر سعة من الغرف العادية في الجنة وحوريات أكثر جمالًا! وذكر «حجة الإسلام» رضا عليوندي الذي زاره قبل يومين من موته، أنه كان يبكي في صمت نادمًا على ما فعله(١٠).

الصادق بن رجب النيهوم (١٣٥٦ - ١٤١٥ه = ١٩٣٧ - ١٩٩٤م) كاتب علماني حداثي.



ولد في بنغازي بليبيا، تخرَّج في كلية الآداب، (٢) الشرق الأوسط ع٩١٣٢ (١٠/٥) الشرق الأوسط ع٤٠١٠ من الشبكة العالمية العالمية

وغادر إلى القاهرة ليعد أطروحة دكتوراه في «الأديان المقارنة» بإشراف بنت الشاطئ في جامعة القاهرة، إلا أنها رُدَّت، لأنها كانت معادية للإسلام، فانتقل إلى ألمانيا وأنجزها هناك ونال الدكتوراه بامتياز! ودرَّس بعدها الأديان في أمريكا، وتزوج بفنلندية، وانتقل بعدها إلى جنيف وتزوج فلسطينية، وأسَّس هناك «دار التراث»، ثم «دار المختار»، وأصدر فيها سلاسل، وأسهم في تأسيس المؤسسة العامة للصحافة في ليبيا، وكتب في مجلة الأسبوع العربي، والناقد، والحقيقة. وكان مشروعه الفكري هو نقد الدين والتاريخ. وعرّف به صاحب «الانحراف العقدي» فقال: «كاتب علماني حداثي، أقام بجنيف، حاقد على الإسلام، جاحد أن أركانه خمسة، وجاحد للغيبيات، منكر لأركان الإيمان، يمتلئ كلامه بالتهكم والسخرية بالدين الإسلامي، مع جهل فاضح، مع بغض شديد للصحوة الإسلامية ودعاتها وعلمائها». قلت: وفي كتابه «الإسلام في الأسر» تجرُّؤ على الدين، ومروق من أحكامه، وحرب على السنة النبوية، وعداء للفقه الإسلامي. وأصله مقالات كتبها في مجلة «الناقد»، وبآخره ردود عليها. وكان يرجع فيما يكتبه إلى كتب الأدب، كالأغاني والعقد الفريد وصبح الأعشى ... ومن منكراته وتطاوله على السنَّة قوله إن الجمعة يجب أن تجمع اليهود والنصارى والمسلمين، وليست الصلاة مختصة بأهل الإسلام وحدهم! وادَّعي أن الشهادة بأن محمدًا رسول الله أضيفت إلى الأذان في وقت لاحق! ودافع عن الحلاج كثيرًا، ونبذ حجاب المرأة، وأعظم من هذا قوله إن القرآن حرِّف على يد كتبة الوحى، وأن قصة آدم وحواء الواردة في القرآن هي قصة وثنية أو يهودية.. وغير ذلك... من الكفريات. ومات في جنيف.

وقد ردَّ عليه الكاتب القدير عمرو خليفة النامي في كتابه «رمز أم غمز في القرآن».

كما ردَّت عليه خيرية السقة في كتاب: الإسلام والعروبة في فكر الصادق النيهوم وروجيه غارودي. بيروت: المنارة، المدردي. المنارة، ٢٠٢٩.

وكذلك ردَّ عليه في كتاب: عيسى بن مريم في القرآن والإسلام/ إبراهيم بشير الغول. -دمشق: دار قتيبة، ١٤٢٥هـ، ٤٢٨.

ومما كتب فيه أيضًا: الفكر الديني عند النيهوم: دراسة تحليلية نقدية/ خالد إبراهيم المحجوبي.

طرق مغطاة بالثلج: عن الصادق النيهوم/ جمع وإعداد وتقديم سالم الكبتي.

وله كتب، مثل: الرمز في القرآن، تحية طيبة وبعد، فرسان بلا معركة، صوت الناس: أزمة ثقافة مزورة، الإسلام في الأسر: من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة، صوت الناس أو صوت الفقهاء، إسلام ضد الإسلام: شريعة من ورق، طرق مغطاة بالثلج. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

الصادق الزمرلي = الصادق محمد الزمرلي

صادق سلمان المزيني (۱۳۲۳ - ۱٤۰۸ = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۸م) مجاهد مصلح، من أهل الكرم والإحسان.



(۱) كتابه «الإسلام في الأسر" وأيضًا «إسلام ضد إسلام»، موسوعة الفكر الإسلامي ص٣٣٣، الانحراف العقدي ١١٦٩/٢، الفيصل ع١٨٢ (شعبان ١٤١٥هـ)، دفاع عن السنة/ حمادي محمد بوزيد من ص٢٩٨ فما بعد.

من غزة. تعلم في الكتّاب، وتربّى على الأخلاق الفاضلة والشجاعة والكرم من والده الثري، وورث عنه مهارة التجارة، وصارت له مكانة مرموقة ووجاهة في المحتمع وعند القادة والمسؤولين. أسهم في بناء مساجد ومشاريع خيرية عديدة، وجاهد بقوة وشجاعة، وكان يحضر السلاح من مصر للمجاهدين إبان الاحتلال البريطاني على مدى عقود، وذكر ابن له أن الشيخ أحمد ياسين تتلمذ عليه، وكان يقضى بين الناس ويصلح ذات بينهم، ووفر فرص تعليم لأبناء الفقراء، وكانت تربطه علاقة وثيقة بياسر عرفات، حتى إن الأخير كان يعتبر نفسه الابن العاشر له. وعندما اعتقل في مصر مع الإخوان المسلمين طلب منه هو وصلاح خلف الإفراج عنه، ولكن لم يتم ذلك إلا في أوائل عهد السادات، وقد مكث في السجن خمس سنوات وأربعة أشهر، ورحّل إلى الكويت. وقد كانت له علاقة وثيقة بقادة الحركة الإسلامية في فلسطين مثل رائد صلاح. وأسهم في تأسيس العديد من شعب الإخوان في مصر. توفي يوم ١٢ جمادي الأولى، الأول من يناير <sup>(۲)</sup>.

صادق الشنطي = صادق يحيى الشنطي

صادق بن صالح خريوش (١٣٧٧ - ١٤٢١ه = ١٩٥٧ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

صادق الصدر = محمد صادق الصدر

صادق عبدالأمير بن صادق القاموسي (۱۳۳۹ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۸م) شاعر باحث.

 (۲) مما كتبه ابنه فواز في موقع «مؤسسة فلسطين الثقافية» بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۳م، وفلسطين أحمد أحمد في ۲۰۰۷/۱/۱۷م.

ولد في النجف. تأثر بأصدقاء أبيه وأكثرهم من أعلام الأدب والفقه، فسلك مسلك طلاب العلوم الدينية. تخرَّج في كلية منتدى النشر (الفقه فيما بعد) وعمل فيها أستاذًا للمنطق سنوات عديدة، وأشرف على بعلة الكلية «البذرة» وكتب العديد من افتتاحياتها. عضو مؤسِّس في المجمع الثقافي التابع للكلية، انتقل إلى بغداد، وانتقلت اليه عائدية المكتبة العصرية الشهيرة، وظلت ملتقى لأعلام الفكر والأدب في العراق، مئتمى لأعلام الفكر والأدب في العراق، وكتب عنه بعد وفاته أبحاث ودراسات.

نظم الشعر مبكرًا. وذكر له مترجموه عدة مؤلفات لعلها مخطوطة، منها: مشاكل الشباب، محاضرات إبليس، المقداد الكندي، ديوان شعر (٣).

صادق عبدالله دحلان (۱۳۳۳ - ۱۲۲۸ه = ۱۹۱۶ - ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

صادق علي حبيب (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

صادق عودة رضيوي (۲۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) موسوعة أعلام العراق ١١٢/٣.

صادق كامل هلال

(.071-17316=1791-1.079) طبيب متخصِّص في الجهاز العصبي والعلاج بالأشعة.

من مواليد القاهرة. حصل على الدكتوراه من جامعة مينيسوتا الأمريكية، ثم كان أستاذًا في جامعة كولومبيا، واعتبر رائدًا في تطوير الكشف بالأشعة على المحّ. له إنحازات طبية كبيرة، عمل رئيسًا للجمعية العالمية لعلاج الجهاز العصبي منذ عام ١٩ ١٨ ه. تمكن من إنحاز مناهج مكنت فيما بعد من تقصى الأورام الغائرة في المحّ البشري، وشارك في تحسين التقنيات المستخدمة لعلاج أمراض شرايين المخّ، وسجّلت له (١٣) اختراعًا في مجال الأشعة القطعية وتقنية التصوير العلاجي. ومات - لعله - في شهر شوال،

وألَّف ثمانية كتب(١).

الصادق مازيغ = الصادق بن البشير مازيغ

صادق محمد الأزدى (VTT1 - 1131a = 1181 - VPP1a) محرر صحفي.



ولد في بغداد، تخرج في إعدادية الصناعة، عمل في الصحافة مخبرًا ومحررًا في جريادة (الأخبار) لجبران ملكون، وفي جريدة (النديم)، وأصدر جريدة (الصحافة) ١٩٥٣ - ۱۹۵٤ بالتعاون مع ناصر جرجيس.

(١) الشرق الأوسط (١/١/٩).

أسَّس مجلة «قرندل»، ورأس تحرير الحوادث، وأخبار المساء. وفي كتاباته روح الفكاهة والسخرية. مات في ١٣ صفر، ١٩ حزيران.



صادق الأزدي أسس مجلة (قرندل) وغيرها

من آثاره: قرندلیات، مفخرة السعید (بالاشتراك)، ثرثرة واثق (طبع الأحير غفلًا من اسمه)(٢).

صادق بن محمد رضا آل طعمة (V371 - 7.31& = A7P1 - 1AP19) (تكملة معجم المؤلفين)

الصادق محمد الزمرلي (m. m1 - m. 31a = 011 - m/P14) أديب وسياسي مؤرخ، آخر مُثّل للحركة الوطنية التونسية الأولى.



ولد في مدينة تونس. التحق بالمعهد الصادقي، وانخرط في (جمعية قدماء المدرسة الصادقية) التي أسَّسها سنة ١٣٢٣هـ (١٩٠٥م) جمع من المثقفين التونسيين. كما انضم إلى (النادي التونسي) الذي كان آنذاك ملتقي رجال الفكر والأدب والسياسة. وعندما (٢) موسوعة أعلام العراق ١١/٢، معجم المؤلفين العراقيين

١١٠/٢) الزمان ع١٤١٣ (١١/٢٠/١١٢٨ه).

أنشئت جريدة «التونسي» كان أول المحررين فيها. وشارك في «مؤتمر إفريقيا الشمالية» المنعقد بباريس ضمن وفد تونسي، وألقى فيه محاضرة حول «تعليم البنت المسلمة» رگز فیها علی ضرورة إحداث مدارس للبنات المسلمات بتونس على غرار المدارس الموجودة بتركيا ومصر، ووجوب تدريس جميع المواد باللغة العربية. أسهم في النهوض بالمسرح التونسي، وكان من مؤسِّسي «جمعية الآداب العربية» التي تكونت في سنة ١٣٢٩هـ (١٩١١م). وأُلقى عليه القبض من بين سبعة من قادة «الشباب التونسي» وأبعد إلى الجنوب. ثم التحق بالزعيم على باش حانبة في تركيا لمقاومة المحتل الفرنسي من الخارج ، ولم يرجع إلى تونس إلا بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. وأسهم في جميع الاجتماعات والمشاورات والمناقشات التي جرت بين الوطنيِّين في تونس طوال سنتي ١٩١٩ و ١٩٢٠ إلى أن أفضت إلى الإعلان عن تأسيس «الحزب الدستوري التونسي» عام ۱۳۳۸ه (۱۹۲۰م). ثم انشق الحزب، فمال الزمرلي إلى «الحزب الإصلاحي». وتركز نشاطه بالخصوص على التحرير في الجريدة الأسبوعية التي أصدرها الحزب، وهي جريدة «البرهان». ثم انقطع عن كل نشاط سياسي، وتفرَّغ للقيام بمهامه الإدارية بوزارة العدل. كما تولى تدريس التاريخ والترجمة بالمدرسة العليا للغة والآداب العربية. وعاد إلى الكتابة ضمن أسرة جريدة «التونسي»، واقتحم الميدان السياسي من جديد خلال الحرب العالمية الثانية، ذلك أن صديقه القديم محمد المنصف باي ارتقى إلى العرش عام ١٣٦١ه (١٩٤٢م)، وعيَّنه مديرًا للمراسم، ومنحه لقب «أمير أمراء»، فأصبح منذ ذلك التاريخ يعرف باسم «الجنرال الزمرلي». وأصبح الناطق الرسمي باسم الباي، والواسطة بينه وبين المقيم العام الفرنسي من جهة، وبينه وبين السلطة الألمانية والإيطالية من

وسرما لنرعنده كما و

وفعلك للذى بريواطماد

مكارمينا مطاوصلوا وكادوأ

معابذ لدجن نمشل لعباد

فا البن لمنزمااليل

the whole was

فالشاد الشالين

ملي بشارها مشاللاد

وزرجته ومن شمل الولاك

ساعدل المارتزار

رينان النيم لهمعاد

المدي سادون

جهة أخرى، بعد احتلال قوات المحور للبلاد التونسية، وقد نشر كتابًا باللغة الفرنسية، سلَّط فيه الأضواء على الأحداث التي عاشتها البلاد التونسية في عهد المنصف باي، وما بذله الملك من جهود للدفاع عن السيادة التونسية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عاد إلى العمل بوزارة العدل، إلى أن أحيل على المعاش، وتفرَّغ للبحث والتنقيب أحيل على المعاش، وتفرَّغ للبحث والتنقيب في خبايا التاريخ التونسي، فأصدر سلسلة من الكتب المتخصصة لتراجم نحو ، ٥ شخصية من الشخصيات التونسية البارزة التي قامت بدورها في تاريخ تونس الحديث والمعاصر.

ومن آثاره تأليفًا وترجمة: الإفلاس الأدبي للسياسة الغربية بالمشرق/ للكاتب التركي أحمد رضا باي (ترجمة بالاشتراك مع صديقه محمد بورقيبة)، السابقون، التابعون، المعاصرون، أعلام تونسيون (الذي يحوي الجموعات الثلاث السابقة)(1).

الصادق محمود الفقي (١٣١٠ - ١٣٩٩هـ = ١٨٩٢ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

صادق بن مرزوق حبنَّكة الميداني (۱۳۳۸ – ۱۶۲۸ه = ۱۹۱۸ – ۲۰۰۷م) عالم.



من حيِّ الميدان بدمشق، شقيق الشيخ حسن، درس على أخيه، وكان عضده في مؤسَّساته التي أنشأها، والمعلم الأول في

(۱) أعلام تونسيون ص ۱۳، مشاهير التونسيين ص٢٥٣. وولادته في المصدر الأخير (١٨٩٣م).

مدرسته الشرعية، وأدار معهد التوجيه الإسلامي، وكانت له مواهب شعرية وأدبية ومهنية رفيعة، ويرجع اليه في اللغة وربما الإعراب في حلقات الشيخ، ذو فهم للعبارات العويصة في كتب المتون والشروح. كتب المتون والشروح. حامع منجك وجامع الحسن، وأحبُّوه لعلمه وشارك في واحدام

ارج فی صنده الدنیا علی ۱۹۷۵ دیچالأول ۱۳۵۰ ۱۹۷۱ میزالادل ۱۳۵۰

وسرق البغي البغي المنتهم دواع

لتستعرموا وتمرينوا زمامكا

الادامنظ مصغرا حثيثًا

إذا مبيه العناية فدمتركت

ميهدا مفرانلرب نارا

ربدا لسنيانس فعنوليا

فبأحل الذين لمبتارياننا

بدان اردن دنارس

إقهارتبي للب نراس

مناهد ومافيز وبشك

صادق حبنكة (خطه وتوقيعه)

من الكاظمية ببغداد. تخرج في كلية الحقوق. حصل على دبلوم في الشريعة الإسلامية ودبلوم في الاقتصاد السياسي من القاهرة. انضمَّ إلى جامعة جنيف طالب بحث، وأعدَّ خلالها أطروحته في الضمان الاجتماعي وقدمها رسالة دكتوراه إلى جامعة القاهرة. درَّس في عدة كليات بجامعة بغداد، واشترك في مؤتمرات عربية ودولية وقدم فيها بحوثه. وكان عضوًا بارزًا في نقابة المحامين، وفي جمعية حقوق الإنسان، وكادرًا متقدمًا في الحزب الوطني الديمقراطي وسكرتيره. مُنح جوائز من قبل جمعيات عالمية، واعتُمد خبيرًا دوليًا في اختصاصه لدى الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وخبيرًا ومستشارًا لدى الجامعة العربية، واعتبر واحدًا من (٥٠٠) عالم في العالم في الر(٢٥)سنة الماضية. وفي خزانته مراسلاته مع علماء وزعماء ورؤساء. أصدر مجلة باسم «العدل الاجتماعي» في الكاظمية دامت زهاء ثلاث سنوات منذ عام ١٣٦٦ه. (١٩٤٦م). وكان من مناصري جريدة «الأهالي» وكتب فيها عشرات المقالات.

بلغت مؤلفاته (٢٨) كتابًا، منها: التأمينات

العديد من المؤتمرات الإسلامية. مات فجر يوم الثلاثاء ٢٦ شوال، ٦ تشرين الثاني (نوفمبر).

صدر في سيرته كتاب: العلامة الشيخ صادق حبنكة الميداني: حياته – علمه – شعره/ أحمد محمد سعيد السعدي.

وله: شرح كتاب تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب في الفقه الشافعي، وصية العلامة الشيخ صادق حبنكة الميداني لطالب العلم<sup>(۱)</sup>.

صادق مهدي السعيد (۱۳۲۳ - ۱۹۱۰ه = ۱۹۲۴ - ۱۹۹۰م) خبير دولي في اقتصاديات العمل والضمان الاجتماعي.



(٢) ملتقى أهل الحديث (ربيع الأول ١٤٢٩هـ). وخطه من معجم البابطين لشعراء العربية.

الاجتماعية، خلاصة عامة عن الضمان الاجتماعي، السكان والقوى العاملة، السكان والقوى العالم العربي، العمل وتشغيل العمال والسكان والقوى العاملة، اقتصاد العمل الاجتماعي، اقتصاد العمل العراق، العمل والضمان الاجتماعي، النابات العمال في العراق، العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام.... وسائر مؤلفاته في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

الصادق النيهوم = الصادق بن رجب النيهوم

صادق هاشم كَمُّونة (۱۳۲۵ - ۱۶۰۵ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۸۵م) أديب حقوقي وزير.



ولد في بيت علم بالنجف. تخرَّج في كلية الحقوق. أسَّس مع رفاقه الجمعية الشعبية، ثم تحول اسمها إلى «جمعية الإصلاح الشعبي» بعد انقلاب بكر صدقي، وكان عضوًا بارزًا في هيئة الحزب الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه، وانتخب غير مرة في المحلس النيابي ممثلًا عن مدينة النجف. واستوزر أكثر من مرة: وزيرًا للبلديات وديوان المظالم، ووزيرًا للاقتصاد وكالة. ثم وزيرًا للشؤون الاحتماعية، ولم وكالة. ثم وزيرًا للشؤون الاحتماعية، ولم التراثية والأدبية، فنشر مقالاته وبحوثه في المحلات الأدبية النجفية ، كمجلة الاعتدال للبلاغي، والغري لعبدالرضا كاشف الغطاء،

(۱) موسوعة أعلام العراق ۱۱۳/۳، معجم المؤلفين العراقيين ۱۱۳/۲، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۱/2.

وانتمى لجمعية الرابطة الأدبية مدرسة الأدباء والشعراء في النجف.

ومما طبع له: تقدمة المعرفة/ أبقراط؛ ترجمة حنين بن إسحاق العبادي (تحقيق)، رسالة حي بن يقظان ورسالة الطير لابن سينا/ نظم هبة الله أحمد بن عبدالواحد البغدادي؛ يليه: نظم رسالة حي بن يقظان لابن سينا/ شرح ابن الهبارية، شرح رسالة حي بن يقظان لابن سينا/ لأبي منصور الحسن بن زيلة، القصيدة العينية، أو قصيدة النفس/ لابن سينا (تحقيق).

وله كتب مخطوطة، مثل: ابن حمديس<sup>(٢)</sup>.

صادق ياسين السعبري (١٣٢٤ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٦ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

**صادق يحيى الشنطي** (نحو ١٣٢٧ - ١٤١٥ه = نحو ١٩٠٩ - ١٩٩٤م؟) محرر صحفي.

من قلقيلية بفلسطين. أسَّس عام ١٣٥١هـ من قلقيلية بفلسطين. أسَّس عام ١٣٥١هـ مع ١٩٤١هم) جريدة «الدفاع» بالإشتراك مع شقيقه إبراهيم، ثم توقفت عام ١٩٤٨م، وأعاد إصدارها مرة أخرى في القدس، إلى أن توقفت للمرة الثانية عام ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م)، ثم صدرت في عمان عام ١٩٧١م، وظلت مستمرة في الصدور حتى ألغاء الصحف الفلسطينية: «الدفاع» و «المنار» لدمجها في صحف يومية. وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة إبان الانتداب البريطاني في فلسطين، بسبب مقالاته المدافعة عن القضية الفلسطينية. توفي بأمريكا(٢).

 (۲) موسوعة أعلام العراق ۱۱۱/۲، معجم المؤلفين العراقيين ۱۱۲/۲، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۰/۶.
 (۳) الفيصل ۲۱۹۶ (رمضان ۱۲۵هـ) ص۱۲۰۰.



صادق الشنطي شارك أخاه إبراهيم في إصدار جريدة (الدفاع)

صاروخان = ألكسندر صاروخان

صافیناز یوسف ذو الفقار (۱۳۲۰ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۸م) عرفت بالملکة فریدة.

نشأت في الإسكندرية، واختارها الملك فاروق (الشاب) من بين أجمل الفتيات، وعقد قرائما يوم الخميس ٢٠ كانون الثاني (يناير) ١٩٣٨م، وامتدت حياتما معه أحد عشر عامًا، حيث تم الطلاق بطلب منها يوم ١٩ نوفمبر ١٩٤٨م. وكانت حياتما سلسلة من الصراعات المستمرة، صراع مع سيدات وبنات يطاردن الملك، وأحابيل عجائز القصر، وفتن الأميرات، والطامعات في أموال الملك. وكانت فنانة رسّامة، ولها لوحات، أقامت معارض لها في باريس، وسُرق بعضها في الولايات المتحدة الأمريكية. سافرت إلى بيروت، فإيطاليا، واستقرت في باريس، ثم عادت إلى مصر. وكانت لها سفرة إلى السعودية، وأدت العمرة، وقدم لها الملك فيصل معونة مادية كان لها تأثير في حياتها. وماتت في ٢٦ صفر، ٧ أكتوبر.

صدر فيها كتاب بالفرنسية بعنوان: اللوحات الحديثة للملكة السابقة فريدة: طفولتها ومذكراتها. – باريس: المركز الثقافي المصري، ١٣٩٦هـ.

وآخر بالعربية عنوانه: فريدة مصر: أسرار ملكة وسيرة فنانة/ لوتس عبدالكريم.

وأملت مذكراتها على فاروق هاشم، فأصدرها بعنوان: فريدة ملكة مصر تروي

أسرار الحب والحكم.

كما صدرت مذكرات لها بعنوان: الملكة فريدة ثائرة على عرش فاروق: صفحات من تاريخ الملكة المصرية بالوثائق والصور النادرة/ سمير فرج (١).

#### صافية كتو = زهرة رابحي

#### صالح بن إبراهيم البليهي (١٣٣١ - ١٤١٠ه = ١٩١٣ - ١٩٩٠م) فقيه حنبلي.

من مواليد الشماسية بالقصيم في السعودية، تعلم على المشايخ والعلماء، وقام بتدريس الحديث والفقه، وعين مشرفًا على مكتبة بريدة، ومدرسًا بالمعهد العلمي بها.

ومماكتب في سيرته وعلمه:

الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله/ أحمد بن عبدالعزيز الحصين (٥٣ص).

الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية/ محمد بن عبدالعزيز الثويني (٧١٨ص، أصله رسالة دكتوراه).

جهود الشيخ صالح البليهي في تقرير العقيدة والرد على المخالفين/ بندر بن محمد الرباح (ماجستير من جامعة الإمام بالرياض، ٢٤٣٠هـ).

ومن تصانيفه: الهدى والبيان في أسماء القرآن (٢مج)، الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد (زاد المستقنع للحجاوي)، يا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تُخدعي، عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين، السلسبيل في معرفة الدليل: حاشية على زاد المستقنع (٣مج)، أربع كلمات مفيدة في الأحكام والعقيدة، مرض فتاك (عن التدخين) (٢٠).

(١) مقتطفات من مذكراتما. ولها ترجمة مختصرة في دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٥٣٢، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٦٣.

(٢) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص ٢٠، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ١٠٣/١، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ٥٥/١، إتحاف النبلاء بسير العلماء ١٧١/١، وله ترجمة في بداية كتابه «الهدى والبيان» ط ٢.



#### صالح بن إبراهيم الشيبان (۰۰۰ - ۱۶۱۱ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

### صالح بن إبراهيم الطاسان (١٣٢٨ - ١٤٢٠ه = ١٩١٠ - ١٩٩٩م)

ولد في الرس بالسعودية، درس العلوم الشرعية في مكة المكرمة، وكان حريصًا على التعلم ومجالسة أهل العلم. من شيوخه على المالكي ومحمد بن عبدالعزيز بن مانع. عمل قاضيًا (٤٠) عامًا، في جبال بني مالك، والقحمة، والأسياح، والخرمة، ورنية، والقويعية، والبكيرية. استفاد منه طلبة العلم من بعد. مات في منزله بالرس يوم الأربعاء من بعد. مات في منزله بالرس يوم الأربعاء

له تعليقات ومجاميع متفرِّقة وفوائد لم تطبع، ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

# صالح بن إبراهيم الكِمِشْكي (١٣٣٦ - ١٩٨٩ م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

#### صالح أحمد إياي (١٣٥٧ - ١٤٢٥ه = ١٩٣٨ - ٢٠٠٤م) قيادي مناضل.

 (٣) الرس عبر التاريخ/ عبدالله بن صالح العقيل، ص١٢٨، البكيرية/ صالح الخضيري، ص١٨٤.

ولد في مدينة كرن بإريتريا، وبما درس حتى المرحلة المتوسطة، من أوائل الطلاب الذين التحقوا بحركة تحرير إريتريا في بورتسودان وكان من مؤسّسيها، عاد فقُبض عليه وسُجن وعُذِّب في أسمرا. التحق بجبهة التحرير الإريترية وانتخب ضمن قيادتها المتمثلة في المحلس الثوري، وبعد الخلاف انحاز إلى التنظيم الموحد بقيادة عثمان سبي، عيّن مسؤولًا للعلاقات الخارجية للجبهة ومديرًا لها بسورية، ثمَّ حُلَّ التنظيم وأرغم على العودة إلى أسمرا بعد الاستقلال، وكان في صفِّ المعارضة مطالبًا برسمية اللغة العربية والمصالح الوطنية والحريات وعودة القوى السياسية في الخارج. اعتلى مناصب قيادية بارزة، منها نائب رئيس المجلس الثوري، ورئيس القيادة الثورية ببورتسودان، والتقى أثناء نضاله برؤساء دول عربية عديدة. وفي إريتريا عيّن مديرًا لإقليم أكلى قوزاي، ثم سُحب منه إلى أسمرا، ولم يمارس أية مهامّ سياسية أو إدارية حتى تاريخ وفاته ('').

### صالح أحمد باعباد (١٣٥٦ - ١٣٥٣ ه = ١٩٣٧ - ٢٠١٢م)

قاضي (الثورة). من مواليد منطقة خوبر بمحافظة الضالع

في اليمن. تخرَّج في مدارس جبلة بمحافظة إب، ودرس على علماء، وأصبح قاضيًا، عمل رئيسًا لمحكمة الشعيب أيام المشيخات قبل الثورة، ثم كان من أوائل القضاة الذين

(٤) معلومات من موقع مركز الخليج للدراسات الإعلامية بالقرن الإفريقي (الخرطوم) بعد وفاته.

شاركوا في ثورة ١٤ أكتوبر ضد العدو البريطاني المحتل في جنوب اليمن، وأول من البريطاني المحتل في جنوب اليمن، وأول من أصدر فتوى بوجوب طاعة الثورة وعصيان أوامر المشيخات والإمارات التي كانت سائدة آنذاك، ولكن (زملاء الثورة) توجهوا إلى الشيوعية بعد الاستقلال، وتعرض هو للملاحقات والتهديدات ومحاولات الاغتيال من قبلهم، ولذلك توجه إلى قعطبة في الشمال، وبقي فيها إلى أن وافته المنية، وقد أسس في قعطبة (مدرسة النجم الثاقب) في الجامع الكبير، كرد فعل على مدرسة في الجامع الكبير، كرد فعل على مدرسة المالية في الشمال والجنوب. توفي يوم الثلاثاء المالية في الشمال والجنوب. توفي يوم الثلاثاء

صالح بن أحمد البيروتي (١٣٦٦ - ١٩٤٧ه = ١٩٤٦ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن أحمد الحارثي (۰۰۰ - ۱۹۱۳هـ = ۰۰۰ - ۱۹۹۵م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

#### صالح بن أحمد الخريصي (١٣٢٧ - ١٤١٥هـ = ١٩٠٩ - ١٩٩٥م)

قاض عالم زاهد.

ولد في بريدة بالسعودية، تعلم العلوم الشرعية على عدد من المشايخ، منهم: محمد بن عبدالله الحسين، ومحمد السليم قاضي القصيم، وعبدالله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. تولى الإمامة، وفتح حلقة ذكر وتدريس في المسجد عام القضاء في القصيم وعمره آنذاك ٢٧ سنة، وتولى القضاء في القصيم وعمره ٣٣ سنة، وتولى رئاسة المحكمة الكبرى ببريدة. وفي عام رئاسة المحكمة الكبرى ببريدة. وفي عام ١٣٧٨ه عيِّن رئيسًا لمحاكم منطقة القصيم.

(١) موقع عدن أون لاين ٧ يونيو ٢٠١٢م.

كان لا يدع الحج والعمرة، ولا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يدع قيام الليل سفرًا وحضرًا، شافعًا لأصحاب الحاجات والغارمين واليتامى والمساكين والأرامل، متواضعًا في ملبسه، ومسكنه، ومركبه، جلُ وقته لقضاء مصالح المسلمين الشرعية، وقلما يفارق مسجده، فبعد قضاء الصلاة وانتهاء درسه يمكث في خلوة المسجد، تاليًا للقرآن، ذاكرًا لله، وربما دخل عليه صاحب حاجة من حوائج الدنيا وبيده ورقته، فيضع عليها الشيخ ختمه وهو مواصل لقراءته لا يقطعها. وله تلامذة كثيرون. توفي ٢٨ رمضان. رحمه وله تلامذة كثيرون. توفي ٢٨ رمضان. رحمه

صدر فيه كتاب: هذا هو العالم الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رئيس محاكم القصيم سابقًا/ إسماعيل بن سعد بن عتيق.

وله بعض الرسائل المطبوعة، منها: تذكير ونصيحة، نصيحة شهر رمضان المبارك، ختمة القرآن الكريم(٢).

صالح بن أحمد الريماوي (١٣٢٥ - ١٤١٣ه = ١٩٠٧ - ١٩٩٢م) بحاهد.



ولد في بلدة بيت ريما بمحافظة رام الله، حصل على شهادة المترك من مدرسة الأيتام

(۲) المسلمون ع۳۰ (۱۱۵/۱۰/۱۳هـ)، المجتمع ع۱۱۶ ص۷۰، المجلة العربية ع۲۱۰ (ذو المجتمع ۱۱۶۵) ما ۱۱۶۵ من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ۵۹/۱، الشماسية/ عبدالله الوليعي ص۳۰۷، تاريخ القضاء والقضاة ۱۶/۳،

الإسلامية بالقدس، ثم درّس فيها اللغة العربية، وعمل مديرًا للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث بحمص السورية، ودرّب شباب الجهاد حول القدس ورام الله، وكان مساعدًا للمجاهد الكبير عبدالقادر الحسيني في جهاده ضدًّ الإنجليز، وأصيب خلال الجهاد فغادر إلى سورية، ومات بإربد.

له قصائد منشورة، و«ديوان عبدالقادر الحسيني» بحوزة ابنه<sup>(۱)</sup>.

#### صالح بن أحمد الزهراني (١٣٤٣ - ١٤٢٧ه؟ = ١٩٢٤ - ٢٠٠٦م؟) إمام خطيب واعظ.

من آل حبابة الزهرانية بالحجاز. والده شيخ قبيلة الغبشة، طلب العلم في المسجد الحرام على صالح العشماوي وعبدالحق الهاشمي، درّس، وأمَّ في جدَّة، ثم التحق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار رئيسًا لمركزها في الليث، ثم في العرضية، انتقل بعدها إلى جدَّة ليؤمَّ ويخطب في جامع الملك سعود ويصير رئيسًا لمركز الأمر بالمعروف هناك، وتابع علومه الشرعية، وأجيز بالدعوة من شيخه ابن باز، وكانت لديه مكتبة كبيرة. من تآليفه: منظومة الحواهر الحسان (اعتنى ما وشرحها خالد الحريسي)، بدعة الاعتداء في الدعاء (أنا.

صالح بن أحمد العثيمين (١٣٥٦ - ١٤٣٣ ه = ١٩٩٧ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح أحمد العلي (۱۳۳۷ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۳م) باحث ومؤرخ إسلامي قدير.

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٤) ومن الكتاب الأول ترجمته.



ولد في الموصل، من قبيلة الرولة (عنزة). حصل على إجازة في العلوم الاجتماعية من دار المعلمين العالية ببغداد، وماجستير في التاريخ من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الفلسفة من جامعة أكسفورد. رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة بغداد، رئيس مركز إحياء التراث العلمي، عميد معهد الدراسات الإسلامية العليا ببغداد، رئيس الجمع العلمي العراقي، عضو في مجامع علمية عربية ومعاهد عالمية أخرى. شارك في عدد كبير من اللجان المشكلة في العراق لبحث شؤون تدريس التاريخ وكتابته، كما شارك في عدد كبير من الندوات والمؤتمرات العربية والأوربية والهندية. وكانت حياته حافلة بالعطاء تأليفًا وتدريسًا وإشرافًا وإدارة لمؤسَّسات جامعية. أفاد منه طلبة العلم الذين درسوا على يديه أكثر من نصف قرن، وأشرف على (١٤) رسالة ماجستير، ومثلها الدكتوراه. ونال عدة جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية ومات يوم الأربعاء ٢٣ شوال، ١٧ كانون الأول.



صالح العلي (خطه أو توقيعه)



صالح العلي رأس الممجمع العلمي العراقي

له أكثر من (۱۰۰) كتاب وبحث علمي. وقد تجاوزت كتبه (٥٠) كتابًا، وأعد للنشر (١٣) كتابًا آخر.

ومما طبع له: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري (أصله رسالة في الدكتوراه)، أحكام الرسول في الأراضى المفتوحة، الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ/ السخاوي (ترجم التعليقات والمقدمة الإنحليزية التي كتبها فرانز روزنثال وأشرف على نشر النص)، الألبسة العربية في القرن الأول الهجري، بلاد العرب/ للحسن بن عبدالله الأصفهاني (تحقيق بالمشاركة)، تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة، خطط البصرة ومنطقتها، خطط المدينة، علم التاريخ عند المسلمين/ فرانز روزنثال (ترجمة)، قضاة بغداد في العصر العباسي، قضاة البلدان للجاحظ (تحقيق)، كتب الفقه وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي، محاضرات في تاريخ العرب، موظفو بلاد الشام في العهد الأموي، بغداد مدينة السلام (٢ج)، الدولة في عهد الرسول (٢ج)، العلوم عند العرب، خطط بغداد في العهود العباسية الأولى/ يعقوب اليسبر (ترجمة)، بغداد مدينة السلام/ لابن الفقيه الهمداني (تحقيق)، الخراج في العهود العباسية الأولى، ما يحتاج إليه الصانع من علم الهندسة/ أبو الوفاء البوزجاني (تحقيق)، المدخل إلى علم الأرثماطيق/ للبوزجاني (تحقيق)، المعالم العمرانية في مكة المكرمة في القرنين الأول والثاني الهجريين. وله كتب أخرى أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

صالح بن أحمد المارعي (۱۳۳۲ - ۱٤٠٧ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

### صالح أحمد بن محمد إدريس الأُركاني

(۱۳۶۶ – ۱۹۱۸ه = ۴ گا۱۹ – ۱۹۹۸م) عالم محدِّث.

ولد في أركان ببورما، فرَّ من الظلم مع والده وهو صغير إلى كراتشي، ومنها إلى دُبي، فحضرموت موطن أجداده، ولقى كبار علماء اليمن. توجُّه إلى مكة وأجيز من عدد من علماء الحرمين الشريفين. انتقل بأسرته إلى رابغ بالسعودية فأقام بها، وأمَّ بمسجد ابن كريم العوفي هناك، ودرَّس فيه وقصده الناس من أنحاء العالم، وحمل راية الإسناد بعد وفاة الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله، وله أكثر من (٢٢٠ شيخًا). وقد أشاع عنه بعض الناس في حياته أنه يكذب في ادِّعاء الرواية عن بعض الشيوخ الشاميين، فسُئل عن ذلك في مرض وفاته فقال: أنا الآن مريض، وسأقف بين يدي الحقّ سبحانه وتعالى ويسألني، وأنا صادق في الاستجازة من جميع الشيوخ الذين ذكرهم في مؤلفاتي، ولكني لم أقابلهم جميعًا، بل كان بعض الشيوخ يستجيز لي من لم أقابله، ومنهم من استجزته بالمراسلة مكاتبة، وهذا شيء معروف عند العلماء قديمًا، والله الموعد.

من كتبه المطبوعة: الدرّ الحسان في آداب حملة القرآن.

وقد عدد لنفسه في آخر هذه الرسالة (٣٥) كتابًا مخطوطًا وذكر أن له غيرها، وعدد مؤلفاته تزيد على المائتين، أظنها

أعلام العرب ٢٤٥/١، موسوعة أعلام العراق ٩٩/١، معجم المؤلفين العراقيين العراقيين العراقيين العراقيين والكتاب العراقيين ٢٥/٤، جائزة الملك فيصل العالمية ص١١٩، المجمعيون في العراق ص٧٤، مجلة مجمع اللغة العربية الأرديي ع٥٠ ص٢٦١، أعلام المجمع العلمي العراقي ص٥٦، موسوعة الموصل الحضارية ٥٦٠٠.

(١) العرب (محرم - صفر ١٤٢٥هـ) ص٤٧٨، موسوعة

كلها مخطوطة، منها: الثمرات الطيبات في معرفة أسانيد القراءات، اللؤلؤ والمرجان في فضائل القرآن، مختصر سنن الدارمي، قواعد العبودية، تفقيه الصبيان على مذهب أبي حنيفة النعمان، الكتاب المنور في إعراب قصار السور، الجواهر والدرر في تراجم علماء القرن الثاني عشر، جغرافية بورما وأركان، الثمرات الجنية في الحقوق الإسلامية... وغيرها المذكور منها في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

صالح إسماعيل صالح (۱۰۰۰ - ۱۶۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح الأشتر = صالح بن محمد الأشتر

صالح أمين حمامدة (۱۳۸۱ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۰م) قائد مجاهد.



ولد في بلدة قباطية الفلسطينية، لازم المسجد واستمع إلى الدروس، وترك المدرسة وهو في الصف الثامن ليساعد والده في مهنة الزراعة، ورأى الظلم الذي يلحق بأهل فلسطين فالتحق بصفوف المجاهدين، واشترك معهم في مواجهات مع العدو، وسُجن، ولما خرج واصل الجهاد بنشاط أكبر، وقد شكل حركة الجهاد الإسلامي في سجن نابلس المركزي عام ١٤١٣ هم أثناء وجوده فيه، فعزم على قيادة الجهاد في منطقة جنين بعد استشهاد عصام براهمة. جهّز العبوات الناسفة وحاز عصام براهمة. جهّز العبوات الناسفة وحاز

(١) معجم المعاجم ١٢٣/٣، هدي الساري ص١٦٩٠.

الأسلحة، وفي طريقه إلى عملية تفجير استشهد في عملية غامضة يوم ١٦ شوال، ١٧ آذار (مارس). وكان بطلًا شجاعًا صبورًا، محبًا للجهاد وعاشقًا للشهادة إلى أبعد الحدود(٢).

#### **صالح بخشي** (۱۳۲۳ - ۱۲۱۷ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۱م) شاعر قومي.

ولد في قرية هسن بيركا التابعة لمحافظة دهوك بكردستان العراق، درس العلوم الشرعية والعربية على والده وآخرين. انضمَّ إلى الحركة القومية الكردية، وشارك في تأسيس جمهورية مهاباد بإيران، وتوجه مع البارزاني ورفاقه إلى مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، وأصبح أستاذًا في جامعتها لسنوات طوال، وهناك تعلم الروسية والأذرية، إضافة إلى العربية والكردية، وكتب الشعر والنثر باللغتين الأخيرتين.

وله دواوین لم تطبع (۳).

صالح بساطة = محمد صالح بن محمد بساطة

صالح بشير = صالح صلوحي

**صالح البهنساوي** (نحو ۱۳۲۲ - نحو ۱۹۰۷ = نحو ۱۹۸۷ - نحو ۱۹۸۲م) ميحفي.

(۲) موقع حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين (۲) موقع حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ۱۹۹۰/۳/۱ هـ، موقع سرايا القلس ۱۹۹۰/۳/۱ وورد اعمه في المصادر «فق صالح بخشي» ولعل المقصود بما «فقه» يعني الفقيه، بالتلفظ الكردي لها، وهو مصطلح يطلق على من كان دون رتبة (العالم).



من مصر. حصل على الثانوية من المدرسة الخديوية، فضًّل العمل الصحفي في الأهرام على تكملة دراسته، فظل يعمل فيها من عام على تكملة دراسته، فظل يعمل فيها من ١٩٤٣ م)! عمل مندوبًا للأهرام في القصر الملكي، ثم مندوبًا في وزارة العدل بعد الثورة. وعاش حياة صحفية عريضة (١٤).

صالح جاسم شهاب (۱۳۶۳ - ۱۹۰۵ه = ۱۹۲۶ - ۱۹۸۵م) تربوي ريادي، مهتم بالشؤون الرياضية.



ولد في الكويت، وبدأ تعليمه في مدرسة عبداللطيف العثمان وإخوانه، وحصل على دبلوم من الكلية الصناعية بالبحرين. درَّس اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والأناشيد المدرسية في مدارس الكويت، ثم عيِّن رئيسًا لقسم السياحة بوزارة الإعلام، فوكيلًا مساعدًا للثقافة والنشر والسياحة بما. وكان أحد مؤسِّسي النادي العربي الرياضي. انتجب عضوًا في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومثَّل الكويت في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في

(٤) الأهرام ع١٨٨٤ (١٩/٥/٢٢٤١ه).

صالح شهاب (خطه وتوقيعه)

سنتياغو أثناء دورة كأس العالم لعام ١٩٦٢م وكان همزة الوصل بين الفرق الرياضية البحرينية والكويتية. وتوفي في الأسبوع الأول من شهر ذي القعدة.

له كتاب: تاريخ التعليم في الكويت والخليج أيام زمان: حكايات يرويها صالح جاسم شهاب. إضافة إلى مقالات له عن السياحة في الخليج نشرت في الصحف المحلية(١).

صالح الجعفري = صالح عبدالكريم الجعفري

صالح الجعفري = صالح بن محمد الجعفري

صالح جلال = صالح محمد علي جلال

صالح جودت = صالح كمال الدين جودت

صالح الحاج أحمد المتيوتي (١٣٣٦ - ١٤١٦هـ؟ = ١٩١٨ - ١٩٩٦م) عالم لغوي.

ولد في قرية عين الحصان التابعة لقضاء سنجار من عشيرة البومتيوت الزبيرية في العراق، تأدب على والده أمير الحاج، ثم نزل الموصل وتعلم في مدارسها وعند علمائها ومشايخها، وتخرَّج في كلية أصول الدين بالأزهر، وصاحب هناك شخصيات فكرية ووطنية، وعاد فدرَّس في المدرسة الفيصلية الدينية، ثم كان مديرًا لها، وعضوًا في المجمع العلمي العراقي، وتتلمذ عليه العديد من

(۱) الجنتمع ع۷۲۷ (۱۲/۱۲/۱۸)هـ) ص۱۳، شخصیات من الخلیج ص۲۶۱.

طلبة العلم. كتب مقالات في مختلف الجرائد والمحلات المحلية والعربية، وله مؤلفات كثيرة مخطوطة<sup>(۲)</sup>.

صالح حسين بياري ( ٠٠٠ - ١٤٣٢ ه = ٠٠٠ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن حسين العلي (١٣٣٠ - ١٤٠٤ه = ١٩١١ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن حسين الهبيلي (١٣٤٣ - ١٣٤١ه = ١٩٢٥ - ٢٠١٠م) أمير بيحان باليمن.



ولاه أبوه الشريف حسين الشريف الإمارة صغيرًا وعمره لا يتجاوز الخمس سنوات،

وأدخل بيحان ضمن اتحاد الجنوب العربي إبان الاحتلال البريطاني، وتمكن من حكم بيحان حتى طرد العدو الحتل، وبعد رحيله واغيار السلطنات والإمارات والمشيخات التي كان يتكون منها اتحاد الجنوب، لجأ إلى السعودية عام ١٣٨٨ه، وكان منفاه في مدينة الطائف. ومات بالرياض في ٢ من شهر ربيع الأول، ١٥ شباط (فبراير)(٣).

- (٢) موسوعة أعلام الموصل.
- (٣) الْمُلْتَقَى الثقافيٰ الْحضرمي (١٤٣١هـ)، رأي الإخبارية

صالح الحلبي = صالح بن أحمد المارعي

صالح بن حماد البحيري (۱۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح الحمود العلي الحليبي (١٢٥١ - ١٣٩٧هـ = ١٨٣٥ - ١٩٧٧م) مفتى برِّ الرقة.



ولد في منطقة الجديدات التابعة لمحافظة الرقة بسورية، وقرأ على شيوخ العلم بالرها، وأخذ القراءات السبع عن الشيخ إبراهيم حافظ الكوكجي، ثم درَّسها، وأتقن إلى جانب العربية الفارسية والتركية، وكان ذا خط جميل، وحبًا لجمع الكتب، وكان يفتي الناس، ويقال له مفتى برِّ الرقة، وعُمِّر(1).

وقعه به المنظورين ويستخلص وقعه به المنتورية المنظورية وتفقيد المنظورية المنظورية وتفقيد المنظورية وتفقيد المنظورية وتفقيد المنظورية وتفقيد المنظورية المنظورية والمنظورية والمنظور والمنظورية والمنظو

صالح الحمود (خطه)

۲۰۱۰/۲/۱۷م، موقع أشراف بيحان (إثر وفاته). (٤) مدونة وطن (موقع الرقة) ۲۰۰۹/۱/۵ مما أعده محمود العبد لله نقلًا عن على السويحة.

صالح الخرفي = صالح بن صالح الخرفي

صالح الخليلي = محمد صالح بن محمد رضا الخليلي

صالح الدحان (۱۳۵۹ - ۱۳۴۶ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۱۲م) صحفی قاصّ.



من مواليد قرية الأشعاب الأغابرة في ناحية القبيطة بمحافظة تعز باليمن. تلقَّى تعليمه بعدن، وعمل مدرسًا، كما عمل في عدد من الدول العربية، وكتب في معظم الصحف الصادرة في عدن، ورأس تحرير صحيفة (الشرارة) بعد الاستقلال، وأسهم في تحرير مجلة (الحكمة)، وفي إصدار صحيفة (البورزان)، وهو أحد مؤسسي الاتحاد اليمني، واتحاد الأدباء والكتّاب اليمنين، واقعاد الأدباء والكتّاب اليمنين، الصحفيين، كما عمل في وكالة الأنباء ونقابة الصحفيين، كما عمل في وكالة الأنباء الصينية (شيخوا)، وكتب القصة، وقالوا إنه من روادها، وأنه «شيخ الصحفيين»، وشارك في مؤتمرات دولية. توفي يوم ١٩ معمرم، ٢ ديسمبر.

صدرت له مجموعة قصصية نحو عام ١٣٧٥هـ بعنوان: أنت شيوعي.

وترجم عددًا من الأعمال الأدبية والشعرية إلى اللغة العربية<sup>(١)</sup>.

**صالح درویش حیدر** (۱۳۵۵ - ۱۹۱۳ه؟ = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۳م) شاعر.

(١) شبكة اليمن الإخبارية ٢٠١٢/٢/٢م، عدن الغد نت (بالتاريخ السابق).

ولد في طرابلس الشام لأبوين من سورية. تخرج في كلية الآداب بجامعة دمشق متخصصًا في اللغة الفرنسية وآدابها. توظف في المركز الثقافي بدمشق، وأظهر نشاطًا أدبيًا واسعًا في عدد كبير من الصحف والمحلات في العالم العربي.

وله كتب، منها: شرر ودم (شعر)، أشياء عذبة (قصص؟)، فجر الكادحين (شعر)، الحركة النقابية في العالم/ جورج لوفران (ترجمة)، الإبحار في سفن الدهشة (شعر)، لو تفتحين لي قلب البحر (شعر)، ماء للقتلى (شعر)، ضوضاء الصمت (شعر)").

صالح راشد الحدبائي (۱۳٤٠ – ۱۹۱۲ه؟ = ۱۹۲۲ – ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح ربيع بلَّسُود (١٣٥٦ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٧ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح أبو رقيق = صالح محمد أبو رقيق

صالح سرية = صالح عبدالله سرية

صالح سعد سليمان (۲۰۰۰ – ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

صالح بن سعید آل باقلاقل (۱۳۲۰ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۶۵ - ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

صالح سعيد نصيب (١٣٥٤ - ١٩١٦ه = ١٩٣٥ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن سلطان الكواري (۱۳۳۰ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۰م) شاعر.



من قرية الغارية على الساحل الشمالي الشرقي لقطر، ثم انتقل مع أسرته إلى قرية سميسمة بالشمال. قرأ القرآن وتعلم علوم الدين على مطوع فارسي. طالع في الكتب القديمة، وجمع الأدبية منها والشعر خاصة، وكتب القصيد والمواويل والشعر الغنائي، وراسل وطارح، وردّ، وعمل إمامًا ومدرسًا وخطيبًا، وعُدَّ من شعراء قطر الكبار. دون أشعاره وبعض القصائد لآخرين في دفاتر دون أشعاره ولم يذكر له ديوان مطبوع (٣).

صالح سليم (١٣٤٩ - ١٤٢٣ هـ = ١٩٣٠ - ٢٠٠٢م) أشهر لاعب كرة قدم في مصر.

(٢) أعضاء اتحاد الكتاب ص٤٩٤، معجم المؤلفين السوريين

<sup>(</sup>٣) الملحق المفيد ص٩٧ مع إضافات من الشبكة العالمية للمعلومات (١٤٢٩هـ)



ولد في القاهرة، وحصل من جامعتها على إجازة في التجارة. بدأ حياته الرياضية مع «الأهلي» عام ١٣٦٨ه (١٩٤٨م). وفي عام ۱٤٠٠ه (۱۹۸۰م) انتخب رئيسًا للنادي، وبعد عامين كذلك. قائد المنتخب المصري والعسكري (كابتن). أحرز مع الأهلى ١٩ بطولة للدوري، و٨ بطولات للكأس، صاحب أكبر رقم قياسي في تسجيل الأهداف في مباراة واحدة، حيث سجل سبعة من ثمانية أهداف أحرزها الأهلي في مباراة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري. سجل لجراتس النمساوي ستة أهداف في مباراة الدوري النمساوي فأطلقوا عليه لقب الفرعون المصري في النمسا! حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى. مات بالسرطان في أواخر شهر صفر(١).

#### صالح سليمان حمد العرفج (1441 - 1414 = 1414 - 1414)

أديب وكاتب صحفى

ولادته بسوق الشيوخ التابعة لمحافظة الناصرية جنوب العراق من أصول نجدية، انتقل إلى بغداد ليعمل في الصحافة ويمارس الكتابة والنقد المسرحي، وهرب بعد انقلاب ١٩٦٣م البعثى على حكم عبدالكريم قاسم، حيث كان من اليساريين (وأظنه شيوعيًا)، ومضى إلى بيروت ليتسلم رئاسة تحرير صحيفة تعود ملكيتها للأمير طلال

(١) الوطن (السعودية) (١٤/٢/٢/٦هـ)، الحياة (٤٢٣/٢/٢٤) ه)، موسوعة أعلام مصر ص٢٦٢، الموسوعة العربية (السورية) ١١٦/١١ ووفاته فيه (٢٠٠٣م) وهو خطأ.

بن عبدالعزيز آل سعود. ومنها إلى الكويت ليعمل مديرًا لتحرير مجلة (اليقظة)، وكان يجيد عدة لغات، كما قدَّم وأعدَّ برنامجًا سياسيًا أسبوعيًا على التلفزيون العراقي لسنوات، وتوقف نشاطه الإعلامي بعد غزو العراق للكويت احتجاجًا على ذلك. توفي يوم السبت ٤ ربيع الآخر، ٢٠ آذار.

كتبه: السجن الكبير (قصص)، الدرب الآخر بلا جدران، وطن آخر موت آخر (٢).

#### صالح بن سليمان بن سحمان (P171 - 7.31a = 1.91 - 7AP1a) كاتب أديب.

ولد في الرياض، تلقّى تعليمه على علماء نجد والحرم المكي الشريف.

> من تصانيفه: التقويم المبتكر المصفّى الأوفى، ملتقى الأنهار من منتقى الأشعار (طبع مع الكتاب السابق)، ديوان الشيخ صالح بن سليمان بن سحمان (حققه وقدم له إبراهيم فوزان الفوزان)، محموع النفائس الشعرية والغرائب الشهية (تأليف وجمع بالاشتراك مع عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان بن سحمان)<sup>(۳)</sup>.



نفضت في عهده وتوسعت في أنحاء المملكة

ولد في بريدة بالسعودية، وعاش في وسط

علمي، وتلقى أنواع العلوم عن العلماء،

#### جدة: رقا في ره الألم

سعاد : سبعام الدفاعة وللمحافة وله شر لت لم تتاريخ ، رة ١٩٦٦ كملا سن عدا لله العانج مد استعاد: إسعى تتنا در التيمم ، وإنن الكرم كاللهم بتنفذا مر معدلة اكلف المنظم نع ٤٠٨٥ وابرخ ، به به كاد الثاقي بالمساح الملك المنظم هوالتي تنفق وأذ به لنا با صدار المصحنة والحد المة معرفة إلى سميل الوزراري ه ١٨٥٥ وابرخ ١٠٧٧ وقد منطم المحامة المالمان مرة المها ولعد مدلة الملك المنظر نبر إعطاق معرد سن نظام الميلوقات وضح بداله الهاني الذائر ببر إعطاق معرد سن نظام الميلوقات وضع بداله العاني سانة وتراسمي منا النهم و معد له الملك الميلوات وللا لحركات المائع به وعمد أمن النهم و معد له الله الميلوات ولا لحركات المائع به وعمد أماراً للمحقة ما زما وكوب إحتا الميل إدارة العمانة وأسمى اعد المعدار المحمدة ما ذما وكوب ويجد معراك المنافذ المد المدا الفحنة وحد علم كانا في المداراً للحدة ومنا المنافئة والمداراً المحمدة والمنافئة والمداراً المنافئة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المنافئة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المنافة المداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المنافقة المداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المعرفة والمداراً المناقة المداراً المنافعة والمداراً المعرفة والمداراً المنافقة والمداراً المداراً ال سدعى دورائنيت

صالح بن سليمان العمري (VTTI - II31a = AIPI - IPPIa)تربوي ريادي.

(٢) منتدى عائلة العرفج (١٠١/٤/١٠م)، الموسوعة الحرة

(٣) معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٧٣ (ط٢)، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١٢٠/١، وله ترجمة وافية في كتاب: قلائد الجمان في بيان سيرة آل سحمان/عمر بن غرامة العمروي ص٤١.

صالح العمري (خطه)

ثم نقل إلى وظيفة مدير الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، واستمر فيها حتى رغب في التقاعد. وكان له إسهام في التوعية والتوجيه. وعُدَّ من رجال العلم الذين أسهموا في إرساء قواعد التعليم النظامي في السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز، حتى توسّعت

رقعته في منطقة القصيم في وقت قياسي، وهو أول معتمد للتعليم في المنطقة قبل أن تتحول المعتمدية إلى وزارة للمعارف. وكان يجمع بين طلب العلم والتعليم والإدارة والتأليف، وحصل على ترخيص بإصدار جريدة (القصيم) التي أسهمت في دفع عجلة الثقافة منذ عام ١٣٨٠ه حتى صدور نظام المؤسَّسات الصحفية. توفي يوم الجمعة ٤ جمادي الآخرة.

وصدر فيه كتاب: صالح بن سليمان العمري: حياته وآثاره: دراسة في التاريخ الحضاري للمملكة العربية السعودية/ إعداد عمر بن صالح العمري١٤١٦، هـ، ٣٨٥

وطبع من مؤلفاته كتاب: علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم (٢ج)(١).

## صالح بن سليمان أبو غلية (١٣٤٢ - ١٤٢٤هـ = ١٩٢٣ - ٢٠٠٣م)

من مكة المكرمة. رئيس طائفة الزمازمة، نسبة إلى ماء زمزم، وكان أبوه كذلك.



الجزيرة ٢٣/١/٢٣ هـ

صالح بن سليمان الوشمي (. 171 - 7131a = 1391 - 7PP19) أديب تربوي.



من مواليد مدينة بريدة بنجد، حصل على الدكتوراه من شعبة التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام، ثم عمل في وزارة الصحة، كما عمل رئيسًا للتوجيه التربوي والتدريب بإدارة تعليم البنين التابعة لوزارة المعارف بالقصيم، وكان شاعرًا، وعضوًا مؤسِّسًا وعاملًا في نادي القصيم الأدبي، وصاحب نشاط واسع في مجموعة . من الجحالات الفكرية والتاريخية والأدبية في بلده. توفي في ١٥ جمادي الأولى.

صدر فيه كتاب بعنوان: صالح الوشمى: سيرة ومسيرة/ إعداد النادي الأدبي بالقصيم، ۲۸ ۱۶۲۸ وی ۲۷۶ ص.

ومن مؤلفاته: أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية، الجواء ماضيًا وحاضرًا، القيمة الاجتماعية والتاريخية في كتاب البخلاء للجاحظ، ولاية اليمامة: دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى نماية القرن الثالث المجرى(٢).

#### صالح شرف = صالح موسى شرف

**黒 マンタ 居** 

(٢) المنهل مج ٥٤ ع٥٠١٥ (رجب ١٤١٣هـ)، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص١٤٩، موسوعة الأدباء والكتاب (١) الجزيرة ع ٦٦٦٤ (١٠/٦/١٠هـ) مماكتبه عبدالعزيز السعوديين ٢٩٢/٣، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب محمد النقيدان، الرياض ٥/٦/٦١ه، أعلام القصيم ١/٢٩٣، رجال من القصيم ص٨٥، الثقافية (ملحق الجزيرة) ص١٩، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص١١١، البلاد ع ع ٧٥ (٢١/٧/٢١هـ) ص١٧، معجم الكتاب والمؤلفين ۱۰۳۱٦ (۲۳/٥/۲۳)، عكاظ (۱۱/٦/۱۱٤۱هـ)، في السعودية ص١٤٨٠.

صالح الشرقي (7371 - 7431a = 47Pi - 11.74) موسيقار.

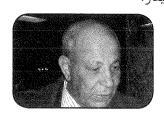

من مواليد مدينة سلا بالمغرب. توفي والداه في عام واحد وهو في السابعة من عمره، ونشأ في ميتم بالدار البيضاء، وتعلم فيه الفنّ، تتلمذ على الفرنسي جاك بيكار، وأحمد البيضاوي. وكان يعزف أولًا على العود، ثم انتقل إلى (القانون) حتى غدا أشهر عازف فيه، كما اهتم بأنواع وإيقاعات ومعزوفات الموسيقي الأندلسية والتراث الشعبي المغربي، وقد وثقه وسجله في شكل (ألبوم) يضمُّ ثلاث أسطوانات مدجحة، مع أوراق تعريفية بالمقامات والتجارب المغربية. وكانت له سهرات (لا تُنسى) مع الملك الحسن الثاني، وذكر أنه كان يعزف على الأكورديون ببراعة. توفي يوم الاثنين ٢٦ ذي الحجة، ۲۱ نوفمبر.

مؤلفاته: القانون في الموسيقى المغربية، المستظرف في قواعد الفرِّ والموسيقي، أضواء على الموسيقي المغربية، الموسيقي المغربية، الإيقاع والمقامات، الثلاثي الرباعي الخماسي (سيرة ذاتية وفنية)<sup>(٣)</sup>.

صالح بن صالح الخرفي (١٣٥١ - ١٤١٩ = ١٩٣٧ - ١٩٩٨م) شاعر، كاتب بليغ، محقق.

(٣) مستخلص من لقاء أجرته معه جريدة الشرق الأوسط ع 7739 (17/9/07312).



ولادته في «القرارة» من مدن وادي السبع الواقعة في الجنوب الجزائري. من الإباضية. حصل من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة القاهرة على الإجازة والماجستير والدكتوراه. عمل رئيس تحرير لمجلة «الجلة العربية للثقافة» الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، ومجلة «الثقافة» الصادرة عن وزارة الإعلام، وأستاذًا بالثقافة» الحزائر، ورئيس دائرة اللغة والأدب العربي بحا، ومسؤولًا عن العلاقات الثقافية



صالح الخرفي رأس تحرير (المجلة العربية للثقافة)

ومن آثاره العلمية: أطلس المعجزات (ديوان شعره الأول)، من أعماق الصحراء، الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته صلى الله عليه وسلم/ عبدالعزيز الثعالبي (تحقيق)، صرخة الجزائر الثائرة (شعر)، أنت ليلاي (شعر)، شعراء من الجزائر، شعر المقاومة الجزائرية، الجزائر والأصالة الثورية، المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث، الجزائر ودورها في النهضة العربية الحديثة

في المشرق، في رحاب المغرب العربي، عمر بن قدور الجزائري، الشعر الجزائري الحديث، عمد السعيد الزاهري، أحمد رضا حوحو: شهيد الثورة الجزائرية في الحجاز، وله كتب

ي معجم المؤلفين)(١). أخرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### د منت و العدوق

دمنند نبع الحود، يارق مدردا دحنتر واخيلاء الجد، مسدرته باحود المشرة ، والأبيلا مشارقة مناف راهد ، إد دفاك ، شرّده

#### صالح الخرفي (خطه)

بابسته . نستاها . فقنا ( بورد)

في ا تاميون) لعير لله ، سا سجد ا

بارتبة النُّصر، دالنارع . كرشيدا

رالله اكر : في كل الديرب ، حدى

بين الجنزائر والبلاد العربية، وشغل منذ عام ١٣٩٦ هم منصب مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس. وكان عضوًا في عدد من المجامع اللغوية ولحان التعريب وإصلاح التعليم، وفي اتحاد الكتاب الجزائريين. ونشر العديد من أبحاثه في المجلات العربية الثقافية. وكان كالناسك في محاريب الأدب والعلم وأحراش الشعر والبحث والتحصيل، يبدأ نهاره قبل الفجر ويستمرُّ إلى وقت متأخر من المساء، مات ويستمرُّ إلى وقت متأخر من المساء، مات بتونس العاصمة، ودُفن بمسقط رأسه.

**صالح صائب الجبوري** (۱۳۱٦ - ۱۶۱۹ه = ۱۸۹۸ - ۱۹۹۳م) ضابط عسكري وزير.

(١) معجم الشعراء الجزائريين ص ٣٨٢، معجم البابطين

للشعراء العرب ٦٤٨/٢، الفيصل ع٠٩٠ ص٩٧، موسوعة

بيت الحكمة ٢٤٩/١، وترجمة له في كتابه "عبدالعزيز الثعالي:

من آثاره وأخباره"، موسوعة أعلام العلماء ١٧٢/٨.



ولد في بغداد. تخرج في المدرسة الحربية بإستانبول. انتسب إلى الجيش العراقي. تدرب في بريطانيا. تقلد مناصب عديدة في الجيش. عين مرافقًا للملك، اتهم مع عبدالإله بدلًا عنه، فحرم من امتيازات عسكرية ووظيفية. ثم رفعت عنه العقوبات عسكرية ووظيفية. ثم رفعت عنه العقوبات ورقي إلى درجة لواء ركن وعين رئيسًا لأركان الجيش، ثم كان برتبة فريق، واستوزر غير مرة، ومنح عددًا من الأوسمة.

من كتبه المطبوعة: تدريب الحرية: السياق والتعليم، رشاشة لويس: السياق والتعليم، محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية(٢).

صالح صحين = صالح بن مهدي الساعدي

صالح صلاح شبانة (۱۳۷۳ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۵۳ - ۲۰۱۱م) أديب شعبي إعلامي.



 (۲) موسوعة أعلام العراق ۲۱۱٬۳ معجم المؤلفين العراقيين ۱۲۰/۲ معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۸/۴، أعلام السياسة في العراق الحديث ۱۷٤/۲.

من قرية سنجل التابعة لرام الله في فلسطين. لم يكمل دراسته الثانوية في عمّان، عمل مرضًا في المستشفيات العسكرية، طالع وتثقف وأحبَّ الأدب، وانتقل للعمل في أمريكا، وكتب في صحفها العربية والإنجليزية، وعاد صفر اليدين. افتتح صالة للأفراح، ثم مضى إلى فلسطين. عمل محررًا صحفيًا فنيًا في جريدة (أخبار الأسبوع)، وكتب مقالات متفرقة في عدة صحف، وكان كاتب مقالة أسبوعية ساخرة في جريدة (عبد ربه) الساخرة حتى إيقافها، وكتب في عشرات المواقع، وقدم (٦٠٥) حلقة في إذاعة صوت الحبِّ والسلام برام الله في برنامج (لقاء الداعي بالخير)، وبرامج أخرى يغلب عليها التراث الشعبي، وكذلك في تلفزيون الشرق برام الله، مع كتابة قصص وحكايات في الصحف والجلات، وأحيا أمسيات ثقافية. وكان يكتب ويتكلم بالعامية، ولذلك رفضت بعض القنوات التعاون معه. وكان عضوًا مؤسِّسًا في اتحاد الإعلاميين العرب بأمريكا، ثم انسحب منه.

ومما طبع له: الدموع الصامتة (قصة)، وتذبل الأزهار ويبقى الرحيق، بطاقات فنية أردنية، إضافة إلى أعمال مخطوطة(١).

صالح صلوحي (۱۳۷۲ - ۱۹۷۰ هـ ۱۹۵۲ - ۲۰۰۹)

كاتب ومحرر صحفي. عرف بـ«صالح بشير».



(١) منتديات سنجل الباسلة (١٣٣ه)، منتديات الرباط الفلسطينية.

من مواليد مدينة ماطر بتونس. بعد دراسة جامعة غير مكتملة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، غادر تونس إلى طرابلس الغرب، ومنها إلى الجزائر ليعمل بالصحافة في مجال النقد الأدبي، ثم توجه إلى بغداد، فاشتغل في صحيفة (الراصد)، ومنها إلى بيروت محررًا في صحيفة (السفير)، ثم في (الحياة) محررًا في صفحات الرأي، يمدُّها بتقرير أسبوعي عن قراءاته ومتابعاته في الكتب والجحلات، وفي باريس عمل لمدة قصيرة في إذاعة فرنسا الدولية باللغة العربية، ثم انتقل إلى روما عاملًا في تلفزيون يورنيوز، ثم إلى فرنسا ليصدر صحيفة (الأوان) الثقافية الفكرية ورأس تحريرها، وعاد إلى تونس. وكان جلُّ اهتمامه في شؤون الشرق السياسية والحضارية، ويكتب مقالًا أسبوعيًا لجريدة «الجريدة» الكويتية، ويكتب تعليقين سياسيين لإذاعة الشرق في باريس كل أسبوع.

وقد أصدر دراساته حول الشؤون العربية والفكر السياسي في عدد من الدوريات والكتب المشتركة باللغات العربية والإنجليزية والإنجليزية

واشترك مع حازم صاغية في تأليف كتاب: تصدع المشرق العربي: السلام الدامي في فلسطين والعراق<sup>(٢)</sup>.

صالح بن ضحوي العنزي (۰۰۰ - ۱۶۳۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح طويق (١٣٣٥ - ١٩١٩ه؟ = ١٩١٦ - ١٩٩٩م) كاتب صحفي مترجم. عُرف أيضًا بـ(نعيم طويق).

(۲) معجم البابطين لشعرا العربية، الموسوعة الحرة
 ۲۰۱۱/٤/۲۰



من يهود العراق. ولد في بغداد، تخرَّج في مدرسة الأليانس، وبدأ عمله الصحفى منذ عام ١٩٣٤م، فكان يحرر الأخبار الخارجية، ويعلق عليها، ويترجم المقالات السياسية، في عدد من الصحف، وكان عارفًا بالعربية والفرنسية والإنجليزية، وقد ترجم العديد من الموضوعات الأدبية لكتّاب ذوى شهرة عالمية. انتمى إلى الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة كامل الجادرجي. ترك الصحافة إثر انقلاب ٨ شباط ١٩٦٣م بعد (٣٠) عامًا فيها، وعمل محاسبًا في شركة، ثم غادر العراق إلى الكيان الصهيوني عام ١٩٧٣م، وكتب بعد رحيله مقالات في جريدة (الأنباء) المقدسية تحت عنوان (ذكريات وخواطر)، كما نشر سلسلة مقالات تحت عنوان "أثر المواطنين اليهود في المحتمع العراقي الحديث"، وكتب أيضًا العديد من الأحاديث الإذاعية لإذاعة (إسرائيل) باللغة العربية، إلى جانب عمله محاسبًا في الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وذكر أن ما كتبه من سلسلة المقالات المذكورة ستطبع بشكل كتاب تصدره رابطة الجامعيين اليهود في (إسرائيل)<sup>(۱)</sup>.

## صالح بن عبدالرحمن الأطرم (۱۳۵۰ – ۱۹۳۸ هـ = ۱۹۳۱ – ۲۰۰۸م)

من الحاذية (الزلفي) بالسعودية. تلقَّى العلم في حلقات العلماء بالرياض، حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام، درَّس في المعهد

(٣) موقع موسوعة دهشة (٣٣٤ ه).

العلمي، وفي كلية الشريعة، وصدر أمر ملكي بتعيينه عضوًا في هيئة كبار العلماء، وعضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العليا والإفتاء. شارك في أعمال التوعية الإسلامية بالحج، وفي مؤتمرات وندوات، وأشرف على رسائل علمية، وقدم برامج دينية في الإذاعة. ومات يوم الجمعة ٢٦ ذي الحجة.

من مصنفاته: الأسئلة والأجوبة في العقيدة، حريمة الحرابة وعقوبتها في الإسلام (أصله رسالة ماجستير، وكانت بعنوان: حد جريمة الحرابة...)، حديث الصيام وفضل القيام، دوافع الأيمان وموجباتها (دكتوراه)، مناسك المرأة في الحبح للنووي (تحقيق وتعليق)، الوصية. وله بحث طويل في مجلة البحوث الإسلامية بعنوان: شركة الأبدان، وبحث حيد في مجلة التوعية الإسلامية بعنوان:

صالح بن عبدالرحمن الحصين (۱۳۵۱ - ۱۹۳۲ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۱۳م) عالم حقوقی ومستشار شرعی وزیر.



من مواليد بلدة شقراء في السعودية. نال الإجازة من كلية الشريعة بمكة المكرمة، والماجستير من قسم القانون والشريعة بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، عمل مستشارًا في وزارة المالية والاقتصاد في عهد وزيرها الأول مساعد بن عبدالرحمن، ومستشارًا قانونيًا لجهات حكومية أخرى، ورئيسًا لهيئة الرقابة والتحقيق، ورئيسًا لهيئة الرقابة والتحقيق، ورئيسًا لهيئة الرقابة

(۱) موسوعة أسبار ۳۹۲/۱ فقد ورثاء ص۲۸۰ مع إضافات.

وعضوًا في مجلس الوزراء، وكلف عام ١٤٢٧ هـ برئاسة شؤون الحرمين، ثم كان رئيسًا للجنة العليا بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عام ١٤٢٤ هـ، وشارك في اللجنة التي قامت بدراسة أنظمة الحكم والشورى والمناطق، وكان رئيس الهيئة الشرعية في قناة الجحد، هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ورئيس جمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، عضو المحيلة الشرعية لشركة الراجحي، ولشركات أخرى، ونال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام مناصفة. توفي يوم السبت ٢٤ جمادى الآخرة، ٤ أيار (مايو).

له بحوث ومقالات في محال الاقتصاد والتشريع، والفكر والثقافة، مع اهتمام خاص بالبنوك الإسلامية.

ورسالته في الماجستير: التصرف عن الغير بدون ولاية ولا وكالة في الفقه الإسلامي: المذاهب الأربعة.

وله من الكتب المطبوعة: التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب، الحرية الدينية في السعودية، خاطرات حول المصرفية الإسلامية، العلاقات الدولية بين منهج الإسلام ومنهج الحضارة المعاصرة، قضايا بلا حدود، لماذا القانون الإداري؟، مادة القانون الإداري، محمد أسد في الطريق إلى مكة (ترتيب). وله بحوث طويلة بمثابة رسائل أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### صالح بن عبدالرحمن الدخيل (۰۰۰ - ۱٤۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (۲) شخصیات فی ذاکرة الوطن ۱۸۷۰، موسوعة الشخصیات السعودیة ص۱۹۱، الجتمع ع ۲۰۰٤
 (۲۰۱۳/۵/۲۰)، صحیفة صدی الإلکترونیة ۲۰۱۳/۵/۶.

صالح بن عبدالرحمن السكيني (۱۳۳۱ - ١٤٠٤ه = ١٩١٢ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن عبدالرحمن القاضي (۲۰۰۰ - ۲۰۰۵ه = ۲۰۰۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح عبدالرحمن القزاز = محمد صالح عبدالرحمن القزاز

صالح عبدالرحمن المفلحي (۱۳۵۲ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح عبدالسلام الطالب (۰۰۰ - قبل ۱۴۲۸ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

صالح بن عبدالعالي الطُّرْفي (١٣٥٣ - ١٤٢٢هـ = ١٩٣٤ - ٢٠٠١م)

ولد في بلدة الخفاجية بمنطقة الأهواز في العراق، ودرس في الحوزة الشيعية بالنجف، ثم في قم، وأسَّس «جمعية الشعراء العرب» في الأهواز، ورعاها عشرين عامًا، كما أسَّس «دار القرآن الكريم» في مسجد العباد، ورسّ فيه القرآن الكريم.

له ديوان مخطوط بالفصحى، وآخر بالعامية، وملحمة شعرية (١٦٠٠) بيت، وتراجم لعدد من الشخصيات في كتاب سماه: الثلمة وصداها، وكلها مخطوطة (٣).

صالح بن عبدالعزيز الراجحي (١٣٤٤ - ٢٠١١ م) محسن ثري ورجل أعمال كبير.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية



من مواليد البكيرية التابعة لمنطقة القصيم بالسعودية، وفيها طلب العلم أولًا وأتمَّ حفظ القرآن الكريم، انتقل مع والده إلى الرياض لطلب العلم والرزق، فدرس على مفتي السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيره، وبدأ مزاولة العمل المصرفي عام ١٣٥٧ه، وانضم إليه أخواه سليمان ومحمد عام ١٣٦٥ه لتشمل أعمالهم بحارة الذهب والفضة إضافة إلى الأعمال المصرفية. وفي عام ١٣٩٨ه أسَّسوا (شركة الراجحي المصرفية للصرافة والتجارة) لتكون أول مصرف إسلامي، ثم تحولت إلى شركة مساهمة تحت اسم (شركة الراجحي المصرفية للاستثمار). وكان لها أكثر من (٢٣٠) فرعًا، وتولى هو رئاسة مجلس إدارتما، ولم يترك مجالًا من الجحالات التجارية والعقارية والزراعية إلا وضرب فيها بسهم، وكان التوفيق والنجاح حليفه أينما توجه، وفتح يده بالخير والمعروف وأنفق ملايين الملايين في سبيل الله، وزاد الله له في رزقه وبارك. وكان صاحب أوقاف كثيرة، وتم تأسيس إدارة أوقاف باسمه في عام ١٤١٧ه، حيث أوقف ثلث أمواله تقريبًا، وتبلغ (١٠) مليار ريال، لتكون أعمالها وبرامجها ومشروعاتما صدقة دائمة وثوابًا مستمرًا، كما أوقف بعض أملاكه وعقاراته ومزارعه لتكون صدقة جارية تصرف في أعمال البر والإحسان، وقد بني جامعًا كبيرًا جدًا في الرياض مع مرافق عديدة له وخاصة مما يتعلق بغسل الأموات، فهو أكبر وأعظم جامع يتردد إليه المسلمون ويتجمعون فيه بالعاصمة، مع تفنن في بنائه وخدمة مميزة فيه، وراحة كبيرة يشعر فيها المصلون. وكان

دينًا محافظًا على صلاة الجماعة، رأيته مرات شيخًا كبيرًا يأتي مع مرافقه للصلاة، وزاهدًا متواضعًا، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأدعو الله تعالى أن يبني له قصورًا في الجنة بعدد ما بنى من بيوت لله وبيوت للأرامل والمساكين واليتامى وطلبة العلم. وكانت وفاته يوم السبت ٩ ربيع الأول، ١٢ شباط.



جامع الراجحي (الكبير) بالرياض

صدر فیه کتاب بعنوان: صالح بن عبدالعزیز الراجحی، سیرة حیاة / إعداد سلیمان بن عبدالله المیمان، أیمن بن عبدالرحمن الحنیحن، سلوی بنت محمد به کلی. – الریاض: دار المیمان، ۲۹ ۱ (۱).

## صالح بن عبدالعزیز بن عثیمین (۱۳۲۰ - ۱۹۱۲ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۹۲م) فقیه وباحث شرعی محقِّق.

من مدينة بريدة بالسعودية، طلب العلم على علماء بلده، وعلماء الكويت، منهم عبدالعزيز بن حسين أبا الخيل، وعبدالله بن خلف الدحيان، ثم مضى إلى الهند لأجل ذلك واستفاد من رجال الحديث هناك، وحصَّل إجازات مطولة من مشايخه، وكان على اطلاع واسع في التفسير والحديث والتوحيد وعلوم اللغة، وعمل بمكة المكرمة في مهنة إصلاح الساعات. ثم أشرف على المطوفين، وطلب من الاطلاع على أدعية الحج ومدى سلامتها، ثم عُيِّن مستشارًا الحمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وعضوًا

(١) موسوعة الشخصيات السعودية ص٢٢٥، وموقع (سبق) إثر وفاته.

في اللجنة الثقافية بها، وفي المجمع الفقهي. وكان ينظم القصائد باللغة الفصحى والعامية، وخلَّف مكتبة كبيرة غالبها في الحديث ورجاله. ومات بمكة المكرمة.

صدر له كتاب بعد وفاته بعنوان «مقاصد الإسلام» وهو مجموعة أبحاث نافعة في موضوعات متفرقة، تنتظم أبواب الشريعة في الاعتقاد والفقهيات والآداب العامة وقضايا مستجدة معاصرة. وكان ينشرها في جريدة البلاد منذ عام ١٣٧٨ه. وحقق كتابه «تسهيل السابلة لمزيد معرفة الحنابلة» في أربعة مجلدات. وله قصائد لو جمعت لحاءت في ديوان، منها قصيدة في معركة السّبلة التي انتصر فيها الملك عبدالعزيز (۱۳).

#### صالح بن عبدالعزيز آل منصور (١٣٥٥ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٨ - ٢٠٠٨م) فقيه أصولي.

من بريدة بالسعودية. حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء بالرياض، والدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، متخصصًا في أصول الفقه. عمل أستاذًا للشريعة بجامعة الإمام فرع القصيم، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية.

مؤلفاته: أصول الفقه وابن تيمية (أصله رسالة دكتوراه)، الزواج بنية الطلاق، الجواب الواضح على شبهات من أجاز الزواج بنية الطلاق، الدخان في نظر الإسلام، مختصر الفوائد في أحكام المقاصد المعروف بالقواعد الصغرى للعزبن عبدالسلام (تحقيق)، موقف الإسلام من الخمر (أصله ماجستير)(٢).

 <sup>(</sup>٢) علماء نجد، إفادة من ابنه عبداللطيف، موسوعة أسبار ٣٩٥/١. (ووفاته في هذا المصدر ١١٤١هـ٩) وكذا في الإعلام بمن زار الكويت من الأعلام ص ٨٦.
 (٣) ينظر موسوعة أسبار ٩٤/١.



صالح عبدالقادر أمبة (۱۳۵۱ - ۱۶۲۲ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۲م) مهندس أكاديمي إداري.



ولد في مكة المكرمة. حصل على إجازة في الجيولوجيا والكيمياء من جامعة القاهرة. والماجستير في هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتوراه في الهندسة الحركية من الجامعة نفسها عام ١٣٨٣ه، وكان من أوائل حملة الدكتوراه في السعودية. عاد وعمل ضابطًا في الجيش السعودي سبع سنوات، وطلب منه وزير البترول أحمد زكى يماني تسلم مهام إنشاء (كلية البترول والمعادن)، فحرص على ذلك جدًا، وصار أول عميد لها (١٣٨٣ - ١٣٩٠هـ) وسميت فيما بعد (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن). وكان مرحًا متواضعًا، يزور الطلاب في غرفهم ويأكل معهم إذا طبخوا! وتسلم رئاسة شركة أرامكو. لكن ذكر الوزير اليماني أن رئيس العلاقات العامة بالشركة الذي كان مشرفًا على الاستخبارات فيها بدرجة نائب رئيس، كان أمريكيًا، فرتب له مصيدة لئلا ينجح مشروعه، فأرسل صورة له

مع طلبة الكلية وهم يتظاهرون بعد حرب ١٩٦٧م، أرسلها إلى وزارة الداخلية على أنه هو المحرِّض. وكان يصقُّهم لئلا يتهوروا. فسُجن، ثم أفرج عنه، كما عوقب ذلك المخبر بفصله عن عمله. وهو أحد مؤسسي جامعة الملك عبدالعزيز، وعضو جمعية الهلال الأحمر السعودية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصنع المحاليل الطبية المحدودة. مات في أحد الفنادق بواشنطن يوم الثلاثاء ١٥ ذي القعدة، الموافق ٢٩ كانون الثاني (يناير)(١).



صالح أمبة أسس كلية البترول والمعادن (تطورت إلى جامعة)

صالح عبدالكريم الجعفري (١٣٢٦ - ١٣٩٩ ه = ١٩٠٨ - ١٩٧٩م) أديب شاعر.



من النجف. هو صالح عبدالكريم جعفر كاشف الغطاء» كاشف الغطاء، ولقب «كاشف الغطاء» اسم لكتاب ألفه جدُّ المترجم له، واتخدت أسرته لقب «الجعفري» نسبة إليه. درس في معاهد النجف. انتخب أمين سرّ لهجمعية الرابطة الأدبية» في مدينته، درَّس في ثانوية النجف. كفَّ بصره عام ١٣٧٦هـ. انتقل النجف. كفَّ بصره عام ١٣٧٦هـ. انتقل

(۱) أخبار الجامعة (جامعة الملك فهد للبترول) ع.۳۰ (۱۳۲۵۲۸)، عكاظ ع١٣٢٥٤هـ)، عكاظ ع١٣٢٥٤م. (١٤٢٣/١/٦).

إلى بغداد وبما توفي يوم ٢٨ رمضان، ٢١ آب (أغسطس).

من عناوين كتبه: الإمام السيد أبو الحسن (طبع غفلًا من اسمه)، ديوان الجعفري/ جمع وتحقيق بإشراف علي جواد الطاهر وثائر حسن جاسم، ديوان السيد نصر الله الحائري (ت ١٥٦ ١ه) (جمع وتحقيق) عباس الكرمايي)، رباعيات الشاعر قدس نخعي (ترجمة)، روضة القلوب والأرواح في مدح آل بيت النبي صفوة الفتاح، شرح ديوان السيد حيدر الحلي (تحقيق وشرح) ديوان السيد حيدر الحلي (تحقيق وشرح) ديوان السيد حيدر الحلي (تحقيق وشرح) تداب وإرشادات، الأوراد الإدريسية، لوامع البورق النورانية (۲).

صالح عبدالكريم القره غولي (١٣٥٠ - ١٤٢٤ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح عبدالله سِرَّيَّة (١٣٥٥ - ١٣٩٦ه = ١٩٣٦ - ١٩٧٦م) تربوي إسلامي حركي.



ولادته في قرية إجزم بقضاء حيفا، التي درس فيها الابتدائية، والتي دمَّرها اليهود تدميرًا

(۲) معجم الشعراء العراقيين ص١٦٨، قبس من الأدب الصوفي ص١٦٢، ١٣٣، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٠/٤، معجم أعلام الفكر والأدب ١٠٤٢/٣ (ووفاته فيه: ١٣٩٨هـ)، أعلام الأدب في العراق الحديث ١٠٢٨، موسوعة أعلام العراق ١٩٩/١، معجم المؤلفين العراقيين غير «صالح الجعفري» والده (محمد) الآتي.

كاملًا عقوبة لأهلها الذين حاربوهم، ثم حملت الشاحنات أهلها إلى العراق فأقاموا في بغداد، من بينهم عائلة سرية، فأكمل دراسته هناك، وتخرج من كلية التربية، حاملًا شهادة الماجستير في التربية وعلم النفس، ودرَّس فيها، ثم حصل الدكتوراه من جامعة عين شمس عام ١٣٩٢ه في موضوع «تعليم العرب في إسرائيل». عمل في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خبير تربية، ثم سكرتيرًا أول لإدارة التربية. وهو أحد المؤسّسين لجبهة تحرير فلسطين ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م) التي أصبح اسمها فيما بعد «جبهة التحرير الوطني الفلسطيني»، واندمجت من بعد مع حركة فتح. وكان قد تخرج من الكلية الحربية العراقية ببغداد أيضًا عام ١٣٧٩ه برتبة ملازم ثان. وعرف عنه تمسكه بالإسلام، وحفاظه على تطبيق الأحكام الشرعية، ومناداته بالوحدة الإسلامية طريقًا وحيدًا للتخلص من التخلف والضعف. انضمَّ إلى تشكيلات إسلامية مختلفة، كالإخوان المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي، حتى أسَّس جماعته في مصر والتي اصطلح على تسميتها «جماعة الفنية العسكرية». وحينما وقعت المحاولة الانقلابية في مصر قام بعض العسكريين المصريين باحتلال الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة في محاولة منهم الإقامة نظام حكم إسلامي، واتمم فيها المترجم له بأنه وراء هذه المحاولة، فألقى القبض عليه مع (٩١) شخصًا آخر، وحكم عليه بالإعدام، ونفذ فيه في منتصف شهر تشرين الثاني، ودفن سرًا في مقابر الفقراء لكي لا يعرف

طُبعت رسالته في الدكتوراه: تعليم العرب في إسرائيل.

وعنوان رسالته في الماجستير: تطور التعليم الصناعي في العراق.

ومن مؤلفاته الهامة: رسالة الإيمان(١).

(١) موسوعة أعلام فلسطين ١٦٩/٤، تقرير الحالة الدينية في

صالح عبدالله العزّاز (۱۳۷۹ - ۱۶۲۳هـ = ۱۹۰۹ - ۲۰۰۲م) مصور ومحرر صحفي.



ولد في مدينة رياض الخبراء بالسعودية، انتقل مع أسرته إلى الرياض، ثم إلى مدينة الخبر. درس ثلاث سنوات في كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل ثم احترف العمل الصحفي، في جرائد ومجلات: اليمامة، والمجلة، والمجزيرة، والرياض، والشرق الأوسط، ورأس تحرير مجلة «بحارة الرياض» ثم جريدة «اليوم» لمدة قصيرة. مدير إدارة الإعلام والنشر بالغرفة التجارية في الرياض. جمع بين الكتابة الصحفية وموهبة التصوير الفوتوغرافي حتى الصحفية وموهبة التصوير الفوتوغرافي حتى المبح من أشهر المصوين العرب، وحصل على المجائزة الفضية في مهرجان الصين عام على المجائزة الفضية في مهرجان الصين عام في شهر شوال.



صالح عبدالله العزاز رأس تحرير مجلة (تجارة الرياض)

مصر ٣٧٨ (ووفاته في هذا المصدر ١٩٧٧م)، موسوعة الفرق

والجماعات ص٢٤٦، موسوعة الحركات الإسلامية ص٣١٢

(وتأريخه في هذا المصدر (١٩٤٧ - ١٩٧٥م).

من كتبه المطبوعة: الجنادرية الحدث (بالاشتراك مع المصور حمد العبدلي)، المستحيل الأزرق (بالاشتراك مع الشاعر قاسم حداد)، العودة إلى الأرض(٢٠).

صالح بن عبدالله العواد (۱۳۱۷ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۹۷ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن عبدالله المالك (۱۳۰۹ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۴۰ – ۲۰۰۸م) برلماني أكادعي.



من السعودية. حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع الحضري من جامعة متشجن بأمريكا، إضافة إلى درجات علمية متخصصة تسبق الدكتوراه في مجالات مختلفة، عضو مجلس الشورى، أمين عام مجلس الشورى قبل وفاته، أستاذ في الجامعات السعودية والسويسرية والأمريكية، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، رئيس مركز البحوث والاستشارات التنموية، عضو في مجالس إدارة كثير من المؤسسات الحكومية والأهلية في السعودية ومصر، مات يوم الاثنين ١٢ فياد (مايو).

(۲) الحباة ع ۱٤٥١ (۲۳/۱۰/۱۲)ه)، والعددان التاليان منها، الشرق الأوسط ع ۸۷۷٥ (۸۷۲ ۱۳۲۱) عکاظ (الأسبوعية) ع ۱۳۲۰ (۱۰۲۰/۱۰/۱۲)، معجم الکتاب والمؤلفين ص ۱۰.

صدر فيه كتاب: فقيد الشورى ذو الأمانتين: مقالات تأبينية في الدكتور صالح بن عبدالله المالك/ إعداد خالد بن محمد المالك، ٢٧٥هـ، ٣٧٥ ص.

وله كتب ودراسات ميدانية وبحوث في الشؤون الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والإدارية والسياسية، منها: ثقافة الانتخابات، المسيرة الانتخابية في المملكة العربية السعودية، رؤية مستقبلية لمجلس الشورى، التنظيم الأيكولوجي لمدينة الرياض، البداوة بين التوطين والتطوير، السياسة الوسطية بين التنمية الزراعية والأمن المائي، تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها، الأوضاع الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية في منفذ حالة عمار والعمرانية والاجتماعية ألى التنمية ومراكز التنمية ومراكز المسعودية، استراتيجية العمل الاجتماعي

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاستثمار في الرياضية خصخصة الأندية الرياضية السعودية: دراسة استطلاعية السعودية والمصرية والإنجليزية، انطباعات زائر عن البرلمان البريطاني بشقيه مجلس العموم ومجلس اللوردات، إخوانيات (شعر)، مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ماضيًا

وحاضرًا... وكتب أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

صالح بن عبدالله اليوسفي (١٣٣٦ - ١٠١١ه = ١٩١٨ - ١٩٨١م) مناضل كردي.

(۱) الرياض ع ۱٤٥٨٢ (۱۲۹/٥/۲۲ه)، غاب تحت الثرى ص۹۳، فقد ورثاء ص۲۹٤.



ولد في بلدة بامرني الواقعة في محافظة دهوك بكردستان العراق، أكمل دراسته في كلية دار العلوم والشريعة ببغداد، وحصل على بعثة إلى جامعة الأزهر ولكنه تنازل عنها، عين كاتبًا في أكثر من محكمة، ثم كان مديرًا لأموال القاصرين بالموصل. من الأعضاء المؤسسين لجمعية بروسك (الصاعقة) عام المؤسسين لجمعية بروسك (الصاعقة) عام الكردستاني سنة ١٣٦٦ه (١٩٤٦م)، ثم



#### صالح اليوسفي (خطه)

أصبح مسؤولًا عن الفرع الخامس للحزب، وترأس صحيفة (التآخي) الناطقة باسم الحزب. وبعد إعلان بيان ١١ آذار ١٩٧٠م تقلد عددًا من المناصب، منها وزير الدولة، ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب الكرد، وعضو مجلس السلم والتضامن العراقي. وفي عام ١٣٩٦ه (١٩٧٦م) أسَّس الحركة الاشتراكية الديمقراطية الكردستانية، كما أسَّس الجمعية الثقافية الكردية. ومات في أسَّس الجمعية الثقافية الكردية. ومات في

بغداد بانفجار طرد برید*ي* مفخَّخ یوم ۲۳ شعبان، ۲۰ حزیران.



#### صالح اليوسفي رأس تحرير صحيفة (التآخي)

صدر فيه كتاب من إعداد ابنته زوزان بعنوان: صالح اليوسفي: صفحات من حياته مع ديوان شعره الكامل (سيرته بالعربية وديوانه بالكردية)(۱).

صالح بن عبدالمحسن العامر (۱۳۵۷ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۳۸ - ۱۹۸۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

صالح عبدون = صالح محمد غنيم عبدون

صالح عرابي (۱۹۰۰ - ۱۹۸۹هـ = ۰۰۰ - ۱۹۸۹م) صحفي ریادي.

من السودان. أحد رواد الصحافة السودانية، أسَّس صحيفة «التلغراف» عام ١٣٦٧هـ (٩٤٧ م) ورأس تحريرها. وهو أول من أدخل فنَّ الكاريكاتير في الصحافة السودانية (٢).

**صالح عشماوي** (۱۳۲۹ - ۱۶۰۶ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۶م) رائد الصحافة الإسلامية.

 <sup>(</sup>۲) معجم شعراء الأكراد ص ۳٥٩، الموسوعة الحرة (۲۲ مارس ۲۰۱۱م).
 (۳) الشرق الأوسط ۲۲/۹/۸۲۳هـ.



من مصر. تخرج في كلية التجارة. من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين، فقد التحق بها عام ، ١٣٥ ه ورأس تحرير مجلة (النذير) عام ١٣٥٦ه، وتولَّى رئاسة تحرير مجلة (الإخوان المسلمون) الأسبوعية سنة ١٣٦٣ هـ، ورئاسة تحرير الجريدة اليومية سنة ١٣٦٦ه، وعيِّن وكيلًا عامًا لجماعة الإخوان المسلمين سنة ١٣٥٥ه خلفًا لأحمد السكري، ورأس تحرير بعلة (المباحث القضائية) ومجلة (الدعوة) سنة ١٣٧١ه. وفي العام نفسه قاد مظاهرة كبرى إلى البرلمان المصري، تطالب بإسقاط قانون نظام الجمعيات، الذي يراد من ورائه تكبيل حركة الإخوان المسلمين، وقد تم بالفعل سقوط هذا القانون، حيث رفضه بحلس النواب. وكان رئيس النظام الخاص، ثم تركه، وتولّاه عبدالرحمن السندي. وكان في مقدمة المعتقلين بعد حلِّ الإخوان المسلمين في ١٩٤٨/١٢/٨ أيام حكم محمود النقراشي. وفي سنة ١٣٧٤هـ حين أعلن جمال عبدالناصر حربه على الإخوان المسلمين باعتقالهم ومصادرة مؤسساتهم، وتعطيل نشاطهم، حافظ المترجم له على رخصة مجلة (الدعوة) التي كان يُصدر بعض الأعداد منها، حتى لا تسقط الرخصة، وقد حاولت الدولة احتواءه، ولكنه صمد أمام كلِّ المغريات، وظلَّ على وفائه لدعوته. وكان توليه مسؤولية الإخوان المسلمين بعد استشهاد الإمام حسن البنا وقبل اختيار الأستاذ حسن الهضيبي مرشدًا عامًا للإخوان المسلمين. وكانت تلك الفترة (٣٠) شهرًا

من أصعب الفترات في حياة الجماعة. وكان صاحب قلم متمرِّس، وعطلت صحيفته مرات، واضطهد، وسُجن، وعُذِّب، وحورب. وعدَّ رائد الصحافة الإسلامية، فقد قام بتطویرها وبذل کل جهد مستطاع لتحويلها من صحافة تقليدية إلى صحافة حديثة، ملتزمة بمنهج الإسلام ومستفيدة من الفنّ الصحفى المعاصر، الذي يُعنى بالإخراج والخبر والتحقيق الصحافي، ويتابع الأحداث ويحللها ويعلِّق عليها، مع الأبواب المتنوعة التي تُغطى جوانب المعرفة وتقدِّم للقراء أحدث الأخبار وأدقَّ التعليقات، وأعمق التحليلات، مع الصورة المشرقة، والفن الرفيع، والعرض الشيِّق، الذي يجذب القارئ ويشوِّقه لقراءة موضوعاتها في صفحاتها المتنوعة، ذات الطابع الإسلامي المعاصر، في عرض الخبر الصادق، بعيدًا عن التهويل والمبالغة والتشويش والإثارة التي تلجأ إليها بعض الصحف متخذة الوسائل غير المشروعة للتسويق. شيع جثمانه من مسجد عمر مكرم عصر يوم الاثنين ٧ ربيع الأول، الموافق ١٢ ديسمبر (كانون الأول)(١).



صالح عطية محمد عبدالرحمن (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح علي الأشول (١٣٥٧ - ١٤٢٨ه = ١٩٣٨ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) المجتمع ع۱۲۸۲ (۱۹۱۹/۹/۲۹) ص٥٥ بقلم الشيخ عبدالله العقيل، وع ٢٥٠ (١٥/٣/١٥) (سائل الأعلام ص٩٦.





من مصر. حصل على الدكتوراه في جراحة العظام سنة ٢٩٢١ه (١٩٧٢م)، أشرف على وحدة جراحة عظام الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، وكان له نشاط سياسي واحتماعي، فقد عين أمينًا للحزب الوطني بالمعادي، وكان عضوًا بمجلس الشورى، وأمين القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، رئيس أقسام جراحة العظام، عميد كلية طب قصر العيني. مات يوم الخميس ١٢ ذي الحجة، ١٣ يناير.



صالح بدير كان عميد كلية طب قصر العيني

له عشرات البحوث في مختلف فروع جراحة العظام، وأشرف على رسائل جامعية عديدة. ومن كتبه: الروماتيزم: الألم والأمل، إصابات الأطفال: الوقاية والعلاج(٢).

 (۲) وترجمته منه، ومن الأهرام ۱٤٢٦/۱۲/۱۲ هـ أو العدد الذي قبله.

#### صالح بن علي الحاشدي (۱۳٤٨ - ۱۳۲۳ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۲م) الم.

ولد في قرية إم ضياح بني حومي حاشد باليمن، ومضى إلى صنعاء لينهل من أنواع العلوم في الجامع الكبير، وتخرّج في المدرسة العلمية، وواصل تعليمه في زبيد، ومن شيوخه: قاسم الوجيه، ويحيى بن حمد بن إبراهيم. درّس في مكة المكرمة، ومنها انتقل إلى تعز، وأمّ وخطب في جامع الكويت سنوات، ووجّه في عدد من المدارس والمعسكرات، وانتخب في المجلس المجلي، ورفض مناصب منها القضاء، وكان الناس يأتونه ويستفتونه، وقضى حياته كلها في نشر العلم والتعليم، وصار تلامذة له أساتذة. توفي في شهر ربيع وصار تلامذة له أساتذة. توفي في شهر ربيع الأول (يونيو)، ودُفن في ذمار (١).

#### صالح علي سوداح (١٣٥١ - ١٤٢٤ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### صالح العلي الشايع (١٣٢٩ - ١٤٢٧ه = ١٩١١ - ٢٠٠٦م) محسن كريم.



من الكويت. قضى شطرًا من عمره في العمل الخيري والاجتماعي، وكانت له جهود في مدينة بومباي وفي أنحاء الهند وسيلان، فبنى عدة مساجد ومدارس، منها مدرسة عائشة أم المؤمنين وغيرها، حيث ركز على مدارس البنات لأفضً لم يأخذن حظّهن من التعليم

(١) موسوعة الألقاب اليمنية ٨١٢/١.

آنذاك. وحوَّل ديوانه إلى منتدى أدبي وفكري يرتاده أصحاب الأدب والفكر والحوار. وكان متواضعًا، لا يحب التكلف، حريصًا على التواصل العائلي. مات في شهر ذي القعدة، سبتمبر (كانون الأول) (٢).

### صالح علي صالح (۲۰۰۰ - ۱۶۳۰ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م)



من إريتريا. تخرَّج في جامعة أم درمان الإسلامية، وحصل على الماجستير من معهد

الخرطوم الدولي، وكان يعدُّ أطروحة الدكتوراه في الجامعة المذكورة. عمل مشرفًا تربويًا في جهاز التعليم من المواقع الإدارية فيه، واختير رئيسًا لمحلس شورى الحزب الإسلامي الإربتري وفاة الشيخ محمد إسماعيل عبده (ت

۱٤۲٩ه)، وكان أحد القيادات البارزة للحركة، نذر حياته لخدمة العمل الإسلامي، فكان زاهدًا في المناصب، لا يتقلدها إلا بإلحاح. ومات في ٢٨ جمادى الآخرة (٢٠).

من علماء الرس والرياض، منهم محمد بن عبداللطيف عبدالعزيز بن رشيد، وإبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ. عمل قاضيًا في حوطة سدير، ثم في مدينة شقراء، مع إمامته في الجامع الكبير، وتدريس الفقه والتوحيد بمعهد شقراء للعلمي. ثم كان رئيسًا لحكمة الأحساء، فعضوًا في محكمة تمييز الأحكام بالرياض بدرجة قاضي تمييز، وعيِّن عضوًا في هيئة ببار العلماء عند تشكيلها عام ١٣٩١ه، كبار العلماء عند تشكيلها عام ١٣٩١ه، وعضوًا في مجلس القضاء الأعلى بالرياض. وقد حضرت دروسًا له في المسجد الذي وقد حضرت دروسًا له في المسجد الذي

صالح بن علي بن غصون (۱۳۲۰ - ۱۲۱۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۹م)

من الرس بالسعودية. درس في كتاتيب

بلدته، تلقى العلوم الشرعية على عدد

قاض وفقيه حنبلي.

مناحب بعضاد الني ليان في المراد والمشرب المن خطام وتولاه الله المسلم عليه مرحمة بسر مرافات وبعسد : من كما كوم وصل وسرت كثراً مما فعن من أخباء سادة عن نشاط المساني واهمًا مله بمناطب لينفى من المشركي في خاص مداخه بعد معافي بالمترفيد ولينم وألمث من فاحدة المعرف من المدن المعرف أن المدن المعرف المدن المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف والمعرف المعرف والمعرف المعرف ال

يوم ١٧ ذي الحجة بالرياض.

صالح بن غصون (خطاب منه بتاريخ ٢٤ ربيع الأول ١٣٨٢هـ)

ومما كتب فيه:

الدر المكنون في مواقف وذكريات الشيخ العلامة صالح بن علي بن غصون رحمه الله/ كتبه عبدالكريم بن صالح المقرن.

الدر المصون في سيرة الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمه الله/ طارق بن محمد الخويطر.

(۲) الجتمع ع۱۳۲۱ (۱۲۷/۱۱/۲۰)هـ) ص۹، البعث الإسلامي (ربيع الأول ۱۶۲۸هـ) ص۹۹.

(٣) موقع المركز الإريتري للخدمات الإعلامية (١٤٣٠هـ).

ومما جمعه له تلامذته من رسائل وفتاوى: قتل الغيلة (أعده للنشر طارق بن محمد

وذكر أن فتاويه التي كان يجيب بها على أسئلة المستمعين من خلال برنامج «نور على الدرب» ستُجمع وتُنشر <sup>(١)</sup>.

# صالح بن علي الناصر (۱۳۶۳ - ۱۹۰۱ه = ۱۹۲۶ - ۱۹۸۵م)

ولد في رياض الخبراء بالسعودية، ودرس في بحمع الفقه الإسلامي، وعضوًا بالجلس في وسائل الإعلام. توفي مساء الثلاثاء ٢٤

فقيه داعية.

عنيزة. تخرَّج من كلية الشريعة بمكة المكرمة عام ۱۳۷۳ه، واستفاد من حلقات المسجد الحرام. وحصل بعد ذلك على شهادة الدبلوم العالى من معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة. درَّس في المعاهد العلمية، وعيِّن أستاذًا مشاركًا بقسم الفقه في كلية الشريعة، ثم رئيسًا له. وتخرج على يديه الكثير من الطلبة. وقد عرف عنه قوته العلمية وحرصه على النفع العام. وكان له نشاط بارز في الدعوة والإرشاد من خلال برامج التوعية الإسلامية بالحج، عضوًا في الأعلى لسياسة التعليم، إضافة إلى نشاطه

(١) موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية ١/٠١، موسوعة أعلام المكفولين ص٧٧١، المجلة العربية ع٢٦٥ ص٢٦، معجم مصنفات الحنابلة ٣٦٢/٧، تراجم مختصرة ص١٥٧، التوحيد (مصر) ع٢ (١٤٢٠هـ) ص٤٧، المحتمع ع١٣٤٥ ص٤٩، وع ١٣٤٩ س ٢٥٠ المستقبل الإسلامي ع٧٧.

(٢) مرآة الجامعة ع٥٩، روضة الناظرين ٢٠٨/١، إتحاف الإخوان بترجمة العم عبدالرحمن/ فهد المزعل ص١٥ (الهامش)، وأورد سنة ولادته هنا ١٣٤٥هـ. وفي كتاب «من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ٦٦/١» أورد تاريخ ميلاده ووفاته (١٣٥٥ - ١٤٠٤هـ)، وأنه نال الماجستير من المعهد العالي للقضاء، ولم يقبل القضاء، بل نقل إلى وزارة الإعلام، وكان له نشاط في الصحافة، والإذاعة والتلفزيون. وهو يعني المترجم له؟، معجم أسبار ٤٠٩/١ (ومعلوماته مثل سابقه تقريبًا).

صالح علي النجار (۱۳۶٤ - بعد ۱۶۱۹ه = ۱۹۲۰ - بعد ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن عمر مرشد (۱۳۳۰ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱م) حنبلى فاضل.

من الدرعية قرب الرياض. درس على علماء الرياض، أمَّ وخطب في عدة مساجد، انتقل إلى مكة المكرمة عام ١٣٩٣ه للتدريس في المسجد الحرام، فكان له درس بعد المغرب في صحن المطاف، عاد إلى الرياض أواخر عام ١٣٩٩ه فكان له حديث قبل صلاة العشاء في مسجد حلة آل بكر، ودرس عليه القرآن جملة من الطلاب(٣).

صالح العوفي = صالح بن محمد العوفي

صالح فؤاد (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن كامل الزعبي (1071 - ,731 = 7791 - ,99919) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح كركر (Arr1 - 7731a = A3P1 - 71.79) قيادي إسلامي.



من تونس، أحد أبرز مؤسّسي حركة (٣) موسوعة أسبار (٤١١/١) المبتدأ والخبر ١٢٣/٢.

النهضة الإسلامية في تونس، عضو محلس الشوري بها، وقد تزعم الحركة الأشهر في سنة ١٤٠٧ه (١٩٨٧م). عاش لاجنًا سياسيًا في فرنسا (تحت الإقامة الجبرية) ١٥ عامًا، وعاد إلى تونس عام ١٤٣٣هـ بعد الثورة الشعبية على حكم زين العابدين بن على وفوز الحركة بالانتخابات. توفي في ١٣ ذي الحجة، ١٨ أكتوبر(١).

صالح كمال الدين جودت (1771 - TP71a = 71P1 - TVP1a) شاعر ومحرر صحفي.



ولد في مدينة الزقازيق، سافر إلى القاهرة، وحصل من جامعتها على إجازة في التجارة، ودبلوم في العلوم السياسية، ثم الماجستير. بدأ حياته الصحفية بمجلة (الصباح) وهو ما زال طالبًا، وبعد تخرجه عمل محررًا بجريدة الأهرام، وأخبار اليوم. وخلال الحرب العالمية التحق بالإذاعة المصرية فكان يعدُّ النشرة الإخبارية، وأصبح رئيسًا لتحرير مجلة الإذاعة، ثم مراقبًا للبرامج، والتحق بالعمل في دار الهلال، فعيِّن رئيسًا لتحرير المصوّر، ونائبًا لرئيس معلس إدارة دار الهلال. وقد نظم الشعر، وله عدة دواوين شعرية، ومؤلفات أخرى.



صالح كمال الدين جودت رأس تحرير مجلة (المصور)

(٤) معلومات متفرقة من الشبكة العالمية للمعلومات إثر

#### ومما كتب فيه:

- صالح جودت في مفترق الطرق: دراسة في شعره ونثره/ عامر العقاد.

- صالح جودت شاعرًا/ حسن إبراهيم الشرقاوي (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر، ١٣٩٨هـ).

ومن مؤلفاته التي وقفت عليها: الأعمال الشعرية الكاملة (وفيها: أغنيات على النيل، ألحان مصرية، عاطفيات، قوميات، رسالة حب، شعر الديوان، أنغام القاهرة، الثلاثية المقدسة)، ناجى: حياته وشعره (يعني إبراهيم ناجي، قدم له عباس محمود العقاد)، شاعر الكرنك أحمد فتحى: حياته وشعره، شعر المحنون، كلنا خطايا، حكاية قلب: شعر عاطفي، ملوك وصعاليك: عشرون سيرة، م. ع. الهمشري (يعني محمد عبدالمعطي). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### صالح المارعي = صالح بن أحمد المارعي

صالح مبارك سالمين (۱۳۵۳ - ۱۹۳۰ه = ۱۹۳۶ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن محسن الحامد (۱۸۹۰ - ۱۳۹۱ه = ۱۳۱۳ - ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن محمد الأشتر (F371 - 7131a = Y791 - 7891a) أديب محقِّق في مجال الدراسات الأدبية

(١) أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٦١، أدباء

ترجمته في «الأعلام» للزركلي.



من مدينة حلب. حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون، ودرَّس في كليتي الشريعة والآداب بجامعة دمشق، وفي جامعة حلب، وجامعة الرياض، وعمل رئيسًا لقسم اللغة العربية بما، وفي جامعة محمد الخامس بالمغرب، ورأس تحرير مجلة «الجندى»، وأشرف على سلسلة أدبية للشباب. ومثَّل بلاده في العديد من المنتديات والملتقيات الأدبية والعلمية. ودفن في ١٧ صفر، ١٦

من أعماله: أخبار البحترى؛ ذيل الأخبار/ لأبي بكر الصولى (تحقيق وتعليق)، إعتاب الكتاب/ بن الأبّار (تحقيق)، الهفوات النادرة/ غرس النعمة (تحقيق)، في شعر النكبة: بحث تخطيطي في أصداء نكبة فلسطين في الشعر العربي المعاصر، أندلسيات شوقي: بحث تطبيقي في أدب شوقى في المنفَى وأثر الأندلس في شخصيته وفنه، مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر، قصائد بحترية لم تنشر (تحقيق وتعليق)، زياد بن أبيه/ عدة مؤلفين (أعاد قراءتها وأضاف إليها) (٢).

#### صالح بن محمد التويجري (0771 - 71316 = 7191 - 79914) قاض.



ولد في القصيم بالسعودية، درس على والده وآخرين، ثم انتقل إلى الرياض فدرس على المفتى محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبدالعزيز بن باز. ومنها إلى الحجاز ليكمل تعليمه على مشايخ الحرم المكى الشريف، إلى جانب ممارسته التدريس في مدرسة العزيزية الابتدائية. تولى القضاء في حائل، ومنها انتقل إلى أبما نائبًا لرئيس المحاكم، ثم رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فرئيسًا لمحاكم تبوك، حتى انتقاله إلى هيئة التمييز، ومن المناصب التي تولاها في محال الدعوة الإسلامية منصب نائب الرئيس الأعلى لدار الحديث الخيرية في مكة المكرمة، ورئاسة اللجنة الرباعية الدائمة لهيئة الإغاثة الإسلامية. وكان محبًا للخير، رحيمًا بالفقراء. توفي بمكة المكرمة في شهر رجب $^{(7)}$ .



صالح بن محمد التويجري كان رئيس اللجنة الرباعية الدائمة لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية

المؤتمر ص٢٩، موسوعة أعلام العلماءه/ ٥٣١، الأخبار (٢) أدباء من حلب ١٧٢/٣، معجم أدباء حلب ص٣٥، ع١٠٦٤٧ (٢٦/١٠/٢٦)، سير ونوادر ظرفاء وعظماء الفيصل ١٩١٤ (جمادي الأولى ١٤١٣هـ) ص١٤١، معجم القرن العشرين ص٢٨٣. وهو غير «صالح حودت» الموجودة البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٣) الأربعاء (ملحق المدينة) ١٤١٥/٨/٢٤ه بقلم نور الإسلام بن جعفر على. شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفي منطقة عسير ص١٤٤ (وفيه وردت وفاته ١١٤١هـ)، تاريخ القضاء والقضاة ٣٦١/١.

#### صالح محمد الجعفري (۱۳۲۸ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۷۸م) عالم أزهري واعظ.



نشأ في أسرة متصوفة ذات نسب شريف في مصر، [وولادته بمدينة دنقلا بالسودان]، التحق بالدروس المنتظمة في الجامع الأزهر لتكون بابه الواسع إلى الهداية والإرشاد، وثابر وجالد حتى نال شهادة العالمية الأهلية، وأخذ شهادة مماثلة من كلية الشريعة الإسلامية، وتهيأ له أن يكون مدرِّسًا بالجامع الأزهر للعامة، فأصبح كما يبتغي داعية إلى الإسلام. وعاش حياته كلها في غرفة خشبية ضيقة برواق المغاربة بالأزهر الشريف، وقضى فيها خمسين عامًا من عمره، وهو لم يكمل السبعين من عمره، وكان يحرص رغم مكانته العلمية على مشاركة خدم الجامع الشريف في أعمال النظافة، ويحيا حياة البساطة والشظف، وكان له أتباع من كبار الموسرين، يعرضون عليه الإقامة في الشقق الفاخرة، ولكنه كان يتخذ من هذا العرض سببًا إلى موعظة حسنة في الدرس، ويشرح لهم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا، ثم ينتقل إلى سيرة الصحابة الأعلام رضى الله عنهم. ومع أنه كان مالكي المذهب، فقد أحبُّ الإمام أحمد بن حنبل، بلغ به مبلغ الكلف، ورأى في زهده وترفعه عن الرغبات ما يحتذى به، وصدع بالحق كما صدع، فكم من مسائل شائكة تتعلق بالسياسة المتربصة سُئل عنها في حلقات الدرس،

حين عذِّب الدعاة والجاهدون وتقاذفتهم المنافي السحيقة، وفيهم تلاميذه وأصدقاؤه، فصدع بكلمة الحق، وخلع عمامته وتوجه إلى السماء رافعًا كفيه أن ينصر حُماة دينه. ومع أنه كان «إدريسي الطريقة»، إلا أن البعض كان يضيق من سلفيته! وكان أتباعه الموسرون يرسلون إليه هدايا صوفية ثمينة، فيبيعها ويعطيها للمحتاجين من رواد دروسه ومواعظه، أو يبني ويرمِّم بها المساجد. ويشارك المهمومين والكروبين همومهم. وكان قريب الدمعة، يخيل إليك حين تسمع وعظه أن غديرًا من الدموع يحتبس وراء حنجرته! وقد آثر الخلوة في أخريات أيامه، فكان لا يقابل الناس إلا عند الصلوات وفي محالس الوعظ، وقد كرَّمه الله بمواصلة الحج أعوامًا متتالية...

قدِّمت في جهوده ونهجه الوعظي رسالة دكتوراه بعنوان: الشيخ صالح الجعفري: حياته وجهوده في الحياة الروحية في ميزان الإسلام/ محمد عبدالدايم علي (جامعة الأزهر، ١٤٢٦ه).

نظم الشعر محاكيًا فحسب، فمدح الإمامين الحسن والحسين بقصيدة حاكى بها قصيدة البوصيري الشهيرة.

وكتب قصة للمولد النبوي لاقت رواجًا لدى مريديه.

وكتاب له بعنوان: السيرة النبوية المحمدية. وله ديوان شعر ضخم يقع في أكثر من (١٠) أجزاء [لعل أجزاء منه مخطوطة].

ومن عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: البردة الحسنية الحسينية في مدح آل خير البرية، روضة القلوب والأرواح في مدح آل بيت النبي صفوة الفتاح صلى الله عليه وآله وسلم، المنتقى النفيس في مناقب قطب دائرة التقديس سيدي أحمد بن إدريس، أوراد الطريقة الجعفرية(۱).

(١) الأزهر (شوال ١٣٩٩هـ) ص١٨٦٨، من أعلام النوبة
 ١٩٢/١، الطبقات الكبرى ٥٠٨/٣.

صالح محمد جمال (۱۳۳۸ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۱م) صحفي، ناشر، رجل أعمال.



ولد في مكة المكرمة، ولم يكمل دراسته في المعهد العلمي السعودي، الذي كان بمثابة الثانوية. بدأ عمله كاتبًا ببيت المال عام ١٣٥٤ه، ثم بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة، وارتقى في وظائفها حتى أصبح رئيسًا لكتابة المحكمة المستعجلة، ثم كان مديرًا لمستودعات الأمن العام بمكة المكرمة، وترك الوظائف الحكومية لينتقل إلى العمل الحر. أسَّس مكتبة الثقافة عام ١٣٦٤ه مع آخرين، ثم دار الثقافة للطباعة بمفرده عام ١٣٧٧هـ. وأنشأ جريدة «حِراء» عام ١٣٧٦هـ. وتولى رئاسة تحريرها.. ثم جرى دمج جريدة «حِراء» في «الندوة» عام ١٣٧٨ه. وعمل رئيسًا لتحرير جريدة «الندوة». وكان عضوًا مؤسّسًا بالهيئة التأسيسية لجامعة الملك عبدالعزيز، ورئيسًا للمجلس البلدي حتى وفاته، ورئيسًا للغرفة التجارية بمكة حتى وفاته كذلك. ورئيسًا لصندوق البر بمكة المكرمة - جمعية البرحاليًا - في عام ١٣٧٣هـ، كما انتخب عضوًا بالهيئة العليا للطوافة بوزارة الحج والأوقاف. وعضوًا بالمحلس الأعلى لجامعة أم القرى. وكان رئيسًا لتحرير مجلة التجارة والصناعة التي تصدرها الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وعضوًا مؤسِّسًا بشركة مكة للإنشاء والتعمير. واعتبر أحد الرواد الأوائل في الصحافة السعودية، وممن أسهموا في تطويرها بالقلم والرأي وتعدد إسهاماته

الفكرية والإسلامية لمدة طويلة. وهو الشقيق الأكبر للكاتب الإسلامي المعروف أحمد محمد جمال. توفي صباح يوم السبت ٢٥ ذي القعدة في حادث سير.

صدر فيه كتاب بعد وفاته بعنوان: الصفحة البيضاء.. كما في الهامش.

صالح محمد جمال رأس تحرير جريدة (الندوة)

وله عدة مؤلفات منها: أحبار مدينة الرسول المعروف بالدرة الثمينة/ محمد بن محمود النجار (ت ٦٤٣هـ) (تحقيق ونشر)، دليل الحاج المصور ومناسك الحج على المذاهب الأربعة، ذكريات ورحلات، قل للمؤمنات: مقالات حول عمل المرأة، المرأة المسلمة بين نظرتين، من أجل بلدي(١).

وحاؤملا رناده وراحة وعاء

صالح بن محمد الذكير (۲۰۰۰ - ۱٤۲۲هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) كاتب وباحث في التاريخ الوطني.



من مدينة الخبر بالسعودية، حصل على الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وشارك في الكتابة الصحفية بجرائد خليجية ومصرية، وكانت له كتابة يومية في صحيفة «اليوم» التي تصدر في السعودية تحت عنوان «الذاكرة الضوئية»، وكان هاويًا،

على صور وتحف ومخطوطات وأسلحة قديمة وعملات وما إلى ذلك، ومدير مؤسّسة يسمّيها أيضًا «الذاكرة الضوئية»، وكان عضوًا في اتحاد المؤرخين العرب، وفي جمعية تاريخ وآثار البحرين. مات يوم الثلاثاء ٢محرم، ٢٧

وله مؤلفات، طبع

وما لم يبيَّن وضعه: ابن باز في الذاكرة. وما لم يطبع: اللمسات الإنسانية للملك عبدالعزيز، الملك عبدالعزيز في الذاكرة (لعله السابق)، هجرة الدواسر من جزيرة البحرين إلى الساحل الشرقى في المملكة العربية

له متحف يحتوي

Salch Al. Samuel

Mecca S. Arabia

ا ولادی الرحیاد عارب وسی - مسرونات سيط المغلي وجمة درياته الأساه المكر غرا سيأ والأميلة

نم استورنمها الما \_ وهر غير لمور عبه \_ إلى الضا المعفقم

بسنه التي لا تنام واسكنكم تردنه الذي لاراع

ما جات رمنونات اعل بكرردا لا نصب آعسك

انتے الکد فررمگی کو سفار میدد کمے ، رمراً ، قومکم ، وصوع الم من المحمد المراء قومکم ، وصوع المحمد ا

صالح محمد جمال (خطه)

منها: رواد في الذاكرة، نساء في الذاكرة، علماء في الذاكرة.

(. 774 - . 731a = 7191 - PPP1a) من أعلام الدعوة.

السعودية، رجال ومواقف، قلب بلا رحمة،

أحاسيس بين الواقع والخيال، من وحي

الشعر، أمراء في الذاكرة، شعراء في الذاكرة، صور في الذاكرة، رحلة في الذاكرة، رحّالة في

صالح محمد أبو رقيق

الذاكرة (لعله السابق)(٢).

من مواليد المسين بالدلجات في محافظة البحيرة بمصر. تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة. عمل مستشارًا في جامعة الدول العربية منذ إنشائها. بايع الإمام حسن البنا في بداية عمل الجماعة. أسند إليه الإمام مع مجموعة من الشباب مهمة مساندة حركات التحرر في منطقة المغرب العربي، فعايش أحداث المغرب، وعزل الملك محمد الخامس، وتعاون على الساحات الداخلية والدولية مع الشخصيات الوطنية، منهم الأمير عبدالكريم الخطابي، والبشير الإبراهيمي، والحبيب بورقيبة، وغيرهم من الشخصيات التي احتضنتها جماعة الإحوان المسلمين [عندما كانوا في مصر]. وكان عضو مكتب الإرشاد للجماعة منذ عام ١٣٦٠ه تقريبًا حتى اعتقاله سنة ١٣٧٤هـ. وله تاريخ طويل مع الأحزاب المصرية، ومع ثورة يوليو ١٩٥٢م، ومصارحته مع جمال عبدالناصر عندما طلب ضمَّ الإخوان إلى هيئة التحرير، ومواقف مشهودة في السجن لم يرهب

(٢) في السير والتراجم ص٨٣، كتابه: رواد في الذاكرة.

ما كتب في رثائه رحمه الله/ إعداد أبناء صالح محمد جمال، أخبار العالم الإسلامي ع١٢١٩ (١٢١/١١/٢٧هـ)، الأربعاء (ملحق المدينة) ١٤١٥/١١/٢٦هـ، الأثنينية ٤١٣/٢) معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص٢٢، موسوعة الأدباء والكُتاب السعوديين ١٦٣/١، أعلام الحجاز في القرن

الرابع عشر والخامس عشر الهجري ٧٧/٤، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص١٥١، ٦٨٣، معجم الصحفيين في السعودية ١٦٣/١، رجال من مكة المكرمة ٢٣٩/٢، هوية

(١) عن كتاب: الصفحة البيضاء: صالح محمد جمال: جميع

الكاتب المكي ص٦٦.

رجب، ۱۸ آب (أغسطس)(۳).

موسيقى.

صالح محمد غنیم عبدون (۱۳۶۱ - ۱۶۳۶ ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۱۳م)

من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر،

نال إجازة في العلوم العسكرية، والتحق

بمعهد الدراسات الإسلامية، ضابط بسلاح

المدفعية، مدير أوركسترا القاهرة السيمفوني،

أمين لجنة الموسيقي، ثم رئيس شعبة الفنون

بالجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب،

مدير دار الأوبرا المصرية، رئيس الأكاديمية

المصرية بروما، قام بدور بارز في وضع أسس

التعليم الموسيقي المتخصص، شارك في لجان التحكيم بالمسابقات الدولية لفنون الأوبرا،

وكتب مقالات ودراسات في محال تخصصه،

محرر بمجلة أوبرا كندا، عضو اتحاد كتاب

مصر. توفي يوم السبت ٢٢ ربيع الأول، ٢

كتبه: صفحات من تاريخ أوبرا القاهرة، الثقافة الموسيقية، عايدة ومائة شمعة،

خمسون عاماً من الموسيقي والأوبرا، مجموعة

كتاب: فن وثقافة في أقوال الصحافة، أغاني

فبراير.

الطفولة(٤).

فيها من الطغاة وهم في جبروهم، وأسهم من خلال منصبه في الجامعة العربية بجهود عظيمة في نشر الدعوة وفي قسم الاتصال بالعالم الخارجي، حيث كان مكلفًا بذلك من قبل الجماعة، واجتهد في البحث عن الإصلاح في عصره....

علق على كتاب «الإخوان المسلمون» لريتشارد. ب. ميتشل؛ ترجمة محمود أبو السعود(۱).

صالح محمد سویلم (۱۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

صالح بن محمد الشنطة (۱۳۳۱ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح محمد صالح (۱۳۲۸ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۹۸ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح محمد العابد (۱۳۵٤ - ۱۲۲۷ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۱م) باحث في التاريخ الحديث.



ولد في بغداد، حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة بغداد، ثم درَّس في الجامعة نفسها، وفي معهد التاريخ العربي التابع لاتحاد المؤرخين العرب، وأشرف على رسائل علمية

(۱) الجحتمع ع.۱۳٦ ص١١، إخوان ويكي (ربيع الآخر ١٤٢٢هـ)، ومما كتبه كامل رحومة في موقع أخبار دمنهور

 (۲) موقع مركز كلكامش للدراسات والبحوث الكردية (ربيع الآخر ۱٤۲۹هـ)، موسوعة أعلام العراق ۱۰۱/۱، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٤/٤.

عديدة، وكان متحصِّصًا في التاريخ الحديث، وعضوًا في اتحاد المؤرخين العرب. وله بحوث ودراسات منشورة (أكثر من ٣٠ بحثًا)، وإسهامات في تحرير العديد من الموسوعات، واهتمَّ بالتاريخ المحلي والشعبي. وذُكر أنه ذو توجه «تقدُّمي يساري».

وله كتب، مثل: دور القواسم في الخليج العربي العربي - ١٧٤٧ - ١٨٢٠ (أصله ماجستير)، مذكرات تحسين علي (تقديم ومراجعة)، موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي (١٧٩٨ - ١٨١٠) (أصله دكتوراه)(٢).

صالح محمد علي جلال (١٣٥٥ - ١٤١٩ه = ١٩٣١ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن محمد العوفي (۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م) قائد تنظيم القاعدة في السعودية (أو في الحزيرة العربية).



من المدينة المنورة، حصل على التعليم الإعدادي، وعمل جنديًا في مصلحة السجون بالمدينة، وفُصل من العمل لأسباب لم تذكر، ومضى إلى ساحات الجهاد مجاهدًا، وانتظم في سلك تنظيم القاعدة حتى كان من قادته. قُتل أثناء مداهمة القوات الحكومية له في أحد أحياء الرياض يوم الخميس ١٣

صالح بن مخیلد الجاسر (۰۰۰ - ۱۲۳۴ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

(٣) الأهرام ع٥٥٣٣٥ (١٤٢٦/٧/١٤هـ)، الشرق الأوسط ع٨٣٦٦ (٢٦/٦/٢١هـ).

(٤) موقع Goodread (١٤٣٥هـ) موقع اتحاد كتاب مصر.

#### صالح مرسي صالح (۱۳٤٨ - ۱۹۲۹ ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۹م) قاص، روائي، من أدباء الجاسوسية. صاحب المسلسل التلفزيوني «رأفت الهجان».



من محافظة الغربية بمصر. حصل على إحازة من قسم الفلسفة بجامعة الإسكندرية. عمل مساعد مهندس بالقوات البحرية، ثم اتجه إلى الصحافة، فعمل في مجلات الهدف، والرسالة الجديدة، وصباح الخير، والمصوّر. وحين قامت حرب ١٩٦٧م وما تبعها من إحساس العرب عامة ومصر خاصة بالإحباط، اتجه إلى لون جديد من ألوان الأدب، هو أدب الجاسوسية، فعمد إلى ملقّات المخابرات المصرية مستخرجًا من أضابيرها قصص رجالها وما حقَّقوه من انتصارات على جهاز «الموساد» (المخابرات الإسرائيلية) الذي كان يوصف بأنه لا يُقهر، فكشف عبر «دموع في عيون وقحة» و «الصعود إلى الهاوية» و «رأفت الهجان» و «الحفّار» و «سامية فهمي» هذه الأكذوبة، موضحًا كيف تمكن رجال المخابرات المصرية من هزّ جهاز الأمن الإسرائيلي ومخابراته والسخرية

با ذن خاص من المؤلف، كمكنت مديدك لعيثر . مندزي خارج جهرات مصرالدبين >

صالح مرسي (خطه وتوقيعه)

وثما كتب فيه: حوار مع صالح مرسي: دراسة عن أعمال صالح مرسي الكاملة/ مدحت فؤاد. القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٢ص. ومن مؤلفاته التي وقفت عليها، وكلها قصص وروايات: البحر، الحقّار، الخوف، رحلات السندباد البري، زقاق السيد البلطي، السحن، الكذاب، كنت جاسوسًا في إسرائيل: رأفت الهجان، المهاجرون، نساء في قطار الجاسوسية(۱).



صالح مسعود المصري (۱۳۱۳ - ۱۳۹۹ه = ۱۸۹۰ - ۱۹۷۸) (تكملة معجم المؤلفين)

#### صالح مصلح قاسم (۱۳۲۱ - ۱۹۶۲ ه = ۱۹۶۲ - ۱۹۸۱م)

عسكري سياسي شيوعي. من مواليد قرية المضو في مركز الشعيب

من مواليد قرية المضو في مركز الشعيب عديرية الضالع في جنوب اليمن. عمل جنديًا في الشرطة، ودرس في مدرسة اللاسلكي، وبعدها عمل في اللاسلكي بعدة مناطق. وبعد ثورة سبتمبر ١٩٦٣م تم تكوين جيش التحرير للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل، وتكوين جبهات القتال، فتحمَّل مسؤولية قيادة الجبهة القومية، وخاض معارك وعمليات فدائية. عيِّن قائدًا لأمن المحافظات

(۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٦٨، الفيصل ع٢٣٩ ص١١٤، موسوعة أعلام العرب المبلعين ١٧٨٨/٢.

الريفية، ثم شكل لواء ٢٢ يونيو وكان قائدًا له، ثم كان عضوًا في المكتب السياسي، وفي عام ١٩٧٣م عيِّن وزيرًا للداخلية. وكان من العناصر الأساسية التي أسَّست الحزب الاشتراكي اليمني (الشيوعي) عام ١٩٧٨م. وانتخب عضوًا في المكتب السياسي في مؤتمره الأول، كما عيِّن سكرتيرًا للجنة المركزية للحزب، وكان عضو مجلس الشعب الأعلى منذ تأسيسه. اغتيل في ٣ جمادى الأولى،

وصدر فيه كتاب: صالح مصلح قاسم في رحاب الخالدين. أصدرته اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني<sup>(٢)</sup>.

صالح مفتاح أبو سدرة (۱۳۳۳ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح مفتاح عبدالربّ (۲۰۰۰ - ۱٤۲۹ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

صالح مهدي دكلة (۱۳٤٩ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن مهدي الساعدي (۱۳۲۲ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح بن مهدي الظالمي (۱۳۵۲ – ۱۶۲۸ه = ۱۹۳۳ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) والمعلومات السابقة عنه من الكتاب المذكور. ووفاته في موسوعة الأعلام للشميري ١٩٨٥م.

#### **صالح مهدي عمّاش** (۱۳۶۶ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۵م) عسکري سياسي حزبي.



من قبيلة النداوات العربية، ولد في بغداد. تخرج في الكلية العسكرية، أسهم في حرب فلسطين. من أوائل المنتمين إلى حزب البعث (۱۹٤۸م). تدَّرب في دورات عسكرية داخلية وخارجية، انتمى إلى حركة الضباط الأحرار التي أنفت الحكم الملكي وأسّست الجمهورية العراقية بقيادة عبدالكريم قاسم. تعرَّض للسجن والاعتقال غير مرة. وفي عام ١٣٨٣ه (١٩٦٣م) أصبح المسؤول الأول عن الجيش العراقي، وأقصى عن مناصبه في عهد عبدالسلام عارف وشقيقه عبدالرحمن عارف، ثم عاد بعد ثورة ۱۷ تموز ۱۹٦۸ ليتولى وزارة الداخلية، ثم عيّن نائبًا لرئيس الوزراء، فنائبًا لرئيس الجمهورية، فسفيرًا للعراق في موسكو، ثم سفيرًا في (هلسنكي) حيث توفي فيها ودفن ببغداد.

له كتب مطبوعة، منها: الدفاع المدني الشعبي، رجال بلا قيادة، صفحات من كتاب الحياة، قتيبة بن مسلم الباهلي وحركات جيش المشرق الشمالي فيما وراء النهر، من ذي قار إلى القادسية، موسكو عاصمة الثلوج، الوحدة عسكريًا: المضمون العسكري للوحدة العربية، القيادة الناجحة ومثل: دراسات تاريخية عسكرية عن فتح العراق – فلسطين – مصر – ليبيا، الندوات الحماهيرية(۱).

(۱) معجم الشعراء العراقيين ص١٨٣٠، موسوعة أعلام العراق ١١٧/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٢٩/٢، معجم المؤلفين

#### صالح موسی شرف (۱۳۰۷ - ۱۲۰۰ه = ۱۸۹۰ - ۱۹۸۵) عالم فقیه علامة.



ولد في بني عديات بمركز منفلوط في محافظة أسيوط. بدأ حياته العملية إمامًا وخطيبًا لأحد المساجد، ثم عيّن مدرسًا في معهد أسيوط الديني، وفي كلية أصول الدين بالقاهرة، ثم كان وكيلًا لمشيخة علماء الأزهر، وشيخًا لعلماء الصعيد في أسيوط، وعضوًا في هيئة كبار العلماء بالأزهر. وبعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م عين سكرتيرًا عامًا للأزهر. وتفرغ للتدريس في كلية أصول الدين بالقاهرة وأسيوط، واختير عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية، وكان رئيسًا لأكثر من لجنة بالمحمع. عرضت عليه مشيخة الأزهر أكثر من مرة، وكان يسأل عن موضوعات معينة اختبارًا له، فكان يجيب بصراحة دون مواربة أو نفاق، غير آبه بإغراء ومنصب. فصُرف عنه النظر! وكان قويًا في علمه وبيانه وحججه، مبتسمًا مع محاوره أيًا كان. وقد عرف بأنه (فقيه المذاهب الأربعة)، وشيخ علماء الصعيد وعلماء المالكية، وبزَّ أقرانه في علمي التوحيد والمنطق. اشترك في أكثر من مؤتمر إسلامي داخل مصر وخارجها، وأشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه في الأزهر والجامعات الأخرى في مصر والخارج، وله تلامذة كثيرون علماء ومسؤولون. وله أحاديث إذاعية وتلفزيونية

سنوات عديدة يجيب على أسئلة القراء في صحيفة الأخبار. توفي يوم ٢٢ ربيع الآخر، ١٤ يناير.

وله مؤلفات، منها: رسالة في التوحيد، رسائل وكتب في المنطق، رسالتان في شرح الاقتصاد على الاعتقاد، التشابه بين آيات القرآن الكريم مع بيان السرّ في التشابه، المسايرة للكمال بن الهمام (تحقيق) (۱).

#### صالح بن ناصر الخزيم (١٣٥٣ - ١٤١٨ ه = ١٩٣٤ - ١٩٩٧م) فقه أستاذ.

من البكيرية بالسعودية. حصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام، عمل رئيسًا لقسم الفقه في كلية الشريعة فرع القصيم وأستاذًا مشاركًا بها. مات في ٨ شعبان، ٧ كانون الأول.

له أكثر من (١٣) أثرً علميًا، منها مقررات في التوحيد والفقه للمدارس المتوسطة والثانوية.

وله من الكتب تأليفًا وتحقيقًا: عقوبة الزنا وشروط تنفيذها (أصله ماجستير)، هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعة الكناني (٤ مج، تحقيق، أصله دكتوراه)، الصبر، وظيفة المسجد في المحتمع، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة/ محمد بن علي بن شعيب الدهاء (تحقيق)، المنير في الفرائض (تحقيق)، المنير في الفرائض (تحقيق)، المنير في الفرائض (تحقيق)، المنير في منع وقوع المربعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة (٣).

عديدة سجلت له خارج مصر، واستمر

والكتاب العراقيين ٢/٤.

 <sup>(</sup>۲) الأزهر (رجب ۱٤٠٥هـ) ص۱۱۳٦، الأخبار
 ۱۱۳۱۵ (۱۲۰۹/۱/۷).

 <sup>(</sup>۳) موسوعة أسبار ۲/٤٥٤، وبشر الصابرين ص۱۹۷، البكيرية ص۱۱۹، غاب تحت الثرى ص۱۱۰



صالح بن ناصر الصالح (۱۳۲۲ - ۱۹۰۰ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰م) عالم تربوي ريادي.



من مدینة عنیزة بنجد. قرأ القرآن وحفظه بجویدًا، وتلقی العلوم فی عدة بلدان، ونال تفوقًا فی فنون عدیدة، ثم عاد إلی عنیزة سنة ۱۳٤۸ه ففتح مدرسة علی حسابه، وظلً یواصل نشاطه التعلیمی حتی افتتحت الحکومة عام ۱۳۵۱ه المدرسة العزیزیة، فتعین مدیرًا لها، وظلً فی إدارتها حتی عام مشرفًا علی التعلیم، و عرف فی مدینته باسم مشرفًا علی التعلیم، و عرف فی مدینته باسم مربی الجیل، حیث تخرج علی یدیه آلاف مربی الجیل، حیث تخرج علی یدیه آلاف وکان قویًا فی شخصیته، شاعرًا منطبقًا، یؤثر العزلة، انتقل آخر حیاته إلی الریاض، ومات العزلة، انتقل آخر حیاته إلی الریاض، ومات فی حادث سیارة فی یوم الاثنین ۱۳ جمادی

(۱) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين ۱۹۶/۱، أعلام القصيم ص۲۷، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ۱۲۶/۱ (وولادته فيه ۱۳۲۷هـ)، من أعلام

صالح نصر الله النصر الله (۱۳٤٨ - ۱٤٢٥ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

صالح نصيب = صالح سعيد نصيب

صالح الهادي القرمادي (۱۳۵۲ - ۱۹۸۲ = ۱۹۳۳ - ۱۹۸۲م) أستاذ باحث، لغوي أديب مترجم.



نشأ في العاصمة التونسية، وواصل دراسته في المعهد الصادقي بتفوق، وحصل على إجازتي العربية والإنجليزية من جامعة بوردو بفرنسا. اشتغل بالتدريس في الجامعة التونسية، واهتمَّ باللسانيات والترجمة، وأسَّس «قسم الألسنية» في مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، الذي كان له فضل في تكوين نواة من اللسانيين التونسيين. وأصدر مع نخبة من المثقفين الشبان مجلة «التجديد». وكان موضوع أطروحته التكميلية تعنى بنشأة لغة الرياضة وتطورها بالعربية الفصحى (من خلال الصحافة) والدارجة (من خلال تسجيلات الشارع) والوسطى (من خلال الإذاعة). وموضوع أطروحته الأساسية لدكتوراه الدولة يصف بنيويًا عربية سكان تونس العاصمة في المستويين الصوتى والنحوي.

من أعماله: اللحمة الحية (شعر)، واحد بيفتاك بلاش لحم (شعر، لم ينشر)، التوزويز/ غونتار آيش (مسرحية، ترجمة)، القرن الرابع عشر والخامس عشر ١٩٩١، وصورته من موقع

سأهبك غزالة/ مالك حداد (ترجمة)، التطليق/ رشيد بوجدرة (ترجمة)، محا الحكيم عا المعتوه/ الطاهر بن جلون، دروس في علم أصوات العربية/ جان كانتينو (ترجمة)، دروس في الألسنية العامة/ فاردينان دي سوسور (ترجمة بالاشتراك مع محمد عجينة ومحمد الشاوش)، الإنكار: رواية/ رشيد بوجدرة (ترجمة)، إضافة إلى كتابات له بوجدرة (ترجمة)، إضافة إلى كتابات له باللغة الفرنسية، وقصص وأشعار كذلك في دوريات تونسية(٢).

#### صالح اليوسفي = صالح بن عبدالله اليوسفي

صالحة رحوتي (۱۳۸۱ - ۱۶۳۱ - ۱۹۹۱ = ۲۰۱۰ م) طبيبة وأديبة إسلامية.

من المغرب. حصلت على الدكتوراه في الطبّ من جامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى إجازة في الأدب العربي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط، وكانت تحضر للدكتوراه في الدراسات الإسلامية بالجامعة نفسها. وكانت عضوًا في دائرة الرباط العلمية للدراسات الإسلامية، وعضوًا في رابطة الأدب الإسلامي العالمية منذ عام ٧ . ٤ ١ه، وعملت طبيبة مسؤولة عن المركز الصحي الجامعي في كلية العلوم بجامعة ابن طفيل، ومستشارة اجتماعية في موقع «الحصن النفسي»، مع مشاركة في مسابقات وأنشطة ثقافية وتوعوية في عدة جمعيات، وكتبت القصة والنقد الأدبي، وتوفيت في ٣ جمادي الآخرة، ١٦ أيار (مايه).

(٢) دائرة المعارف التونسية ١٥٢/٣، بقلم الطيب البكوش وصالح الماجري، وفيه مراجع للتعريف بالمترجم له، تراجم المؤلفين التونسيين ١٩/٤، ٥٧، مشاهير التونسيين ص٢٦٤، الموسوعة التونسية ٢٦٦/٢.

لها كتابات نشرتها في مواقع ومنتديات أدبية، ومجلات وجرائد محلية وعربية، وكانت تعد أطروحة دكتوراه بعنوان: التغذية بين قواعد الطب وتوجيهات الشريعة، ولها مجموعة قصصية يبدو أنها نشرت بعد وفاتها بعنوان: ومضات من ذاكرة الأيام: منها وإليها، كما نُشر لها: خدوش على جداريات القوارير (قصص).

ورسالتها في الماجستير: رواية رأس الشيطان لنجيب الكيلاني: دراسة تحليلية نقدية<sup>(١)</sup>.



صالحة عبدالله السروجي ( ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

الصاوي علي شعلان (۱۳۱۹ - ۱۶۰۲هـ = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۲م) شاعر كفيف نشيط.



(١) سيرة بقلمها نشرت في الإنترنت (رمضان ١٤٣١هـ)، ملتقى الأديبات بالمغرب العربي (١٦/٥/١٦هـ)

ولد في قرية «سبك الأحد» بمركز أشمون في محافظة المنوفية. أصيب بحادث أفقده البصر في طفولته، أتمَّ حفظ القرآن الكريم في العاشرة، التحق بالأزهر وحصل على الشهادة الثانوية في عام واحد! ثم على العالمية وكان ترتيبه الأول. تعلم الخطَّ البارز وأتقن من خلاله عدة لغات، انكبَّ بشغف على استيعاب ذخائر هذه اللغات من عيون الشعر بصفة خاصة، وترجم منها شعرًا كثيرًا، لشكسبير، وسعدى الشيرازي، ومحمد إقبال، وجلال الدين الرومي، وغيرهم. عمل في مصلحة السجون واعظًا ومدرسًا بعد تخرجه، ودرَّس اللغة العربية والمواد التاريخية، وتولَّى رئاسة تحرير مجلة (المصباح) التي يصدرها المركز النموذجي للمكفوفين بالخط البارز، واشترك في عدد من الجمعيات الخيرية، كجمعية مكارم الأخلاق، التي عمل رئيسًا لتحرير مجلتها ولجنتها الدينية. وفي أثناء ذلك كان خطيبًا مفوهًا، وعرفه الكثير من الأدباء والمستمعين عن طريق محطات الإذاعة الأهلية، فقد كان أول متحدث بها يعرِّف الناس الدين الإسلامي الحنيف، وفي محطة الإذاعة المصرية الرسمية كذلك. سعى إلى تأليف لجنة لكتابة (القرآن الكريم) بطريقة بريل للمكفوفين وتكونت بالفعل، ورأس اللجنة. وكان أكبر إنجاز لها طبع المصحف الشريف بالطريقة المذكورة، التي أفاد منها الآلآف. مات في ٢٣ ذي الحجة، ١١ أكتوبر. ومن شعره في النبي صلى الله

ماتت خديجة والكفيل.. ولم تمت عنديانِ عزماتك المرفوعة البنيانِ قد أقسموا أن يسلموك إلى الأذى فرددتهم، بالصفح والغفرانِ

عليه وسلم.



الصاوي شعلان كان رئيس اللجنة التي كتبت القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين

ومما كُتب في شعره: الصاوي علي شعلان شاعرًا/ علي عامر العربي (رسالة ماجستير – جامعة الأزهر، ١٤٠٨هـ).

وله من الدواوين: الرسالة الأولى، من وحي الإيمان (خ)، ينابيع الحكمة.

وله من الكتب: الشعراء الخمسة، وبالاشتراك مع محمد حسن الأعظمي: فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية بالهند.

وترجم عن الأردية والفارسية قصائد لمحمد إقبال، وسعدي الشيرازي، وجلال الدين الرومي، وفريد العطار، وطاغور، ونذر الإنحليزية قصائد لشكسبير، وترجم كتاب:الآن ماذا نصنع يا أمم الشرق لمحمد إقبال (خ)(٢).

صائب سليم سلام (١٣٢٣ - ١٤٢٠ه = ١٩٠٥ - ٢٠٠٠م) زعيم وطني وزير



ولادته في بيروت، وتخرج في الجامعة الأمريكية بما، وأجيز في الاقتصاد من لندن. مؤسّس شركة طيران الشرق الأوسط (الخطوط الجوية

 (۲) الأزهر (ذو الحجة ۱٤۰۳هـ) ص۱۸۱۲، معجم الأدباء الإسلاميين ۱۳۰۲، الأدب الإسلامي ع۸٤ (۱۶۲۳هـ) ص٤٠، البعث الإسلامي (رجب ۱۶۲۸هـ) ص۱۲۳، معجم البابطين لشعراء العربية.

اللبنانية) ورئيس مجلس إدارتها. انتخب نائبًا عن بيروت، وزير داخلية، وزير دولة، وزير دفاع، رئيس الوزارة اللبنانية (٧) مرات، بين ۱۳۷۲ و ۱۹۵۳ه (۱۹۵۲–۱۹۷۳م). شارك قياديًا في أحداث ١٣٧٨هـ (۱۹۵۸م). عضو مؤتمري جنيف (۱۹۸۳) ولوزان(١٩٨٤) في البحث في القضية اللبنانية. رئيس جمعية المقاصد الإسلامية. تعاون مع الدور السوري في لبنان مذ خرج من جبهة الاتحاد الوطني. تعرض إلى محاولتي اغتيال في دارته بالمصيطبة أثناء الحرب الأهلية، هرب إلى جنيف في ٣٠ آذار ١٩٨٥م وكان هذا إلغاء لدوره السياسي في بيروت، ولم يعد إليها إلا عجوزًا متقدمًا في السن في ٢٠ أيلول ٩٩٤م، وخانته ذاكرته في السنوات الأخيرة، ومات في ١٤ شوال، ۲۰ كانون الثاني.

رى وبيا اننا طكتا بنعوى الوالي جلس السداة من النعر ، والل لبنائنا فقد العربية وبغذة الفاد ،
والمدر حَمَّامًا أُ حُمِّى عَمْمًا كَيْرُ المِحْرِدُي والمُحْرِدُي المُحْرِدِي ال

صائب سلام (خطه في رسالة مؤرخة في ١٠ شباط ١٩٥٤م)

ومما كتب فيه، أو جُمع له: صائب سلام: كلمات ومواقف ١٩٥٤ – ١٩٩٠م، (٧٣٤ص).

مذكرات قبل أوانها: شهادات حية في شخصيات صائب سلام وريمون إده وإلياس سركيس/ شكري نصر الله(١).

#### **صائب شوکت** (۱۳۱۶ – ۱۶۰۰ه = ۱۸۹۱ – ۱۹۸۰م) طبیب ریاد*ي*.

(۱) ملحق موسوعة السياسة ص٤٤٢، دليل الإعلام والأعلام ص٤٤٦، الحياة ع٠٤٢٢ (٢١/١٢٢هـ)، عالمنا العربي ص١١٠، الموسوعة الموجزة ١١٠٠/، قرى ومدن لبنان ٢٣٤/٣، ووفاته فيه (١٩٩٩م).



من بغداد. تخرج في كلية الطبّ بإستانبول. أول عراقي أسَّس غرفة للعمليات الجراحية، وأسهم في تأسيس الكلية الطبية، وأول من شرع قانون التدرج الطبي، وأول من برمج وأنشأ مستشفى للتعليم يحيط بالكلية الطبية. عُرف بنشاطه في الحركة القومية، فقد أسَّس مع الشيخ محمد مهدي كبة (نادي المثنى بن حارثة الشيباني) في أواسط الثلاثينات الميلادية، وكان شبه حركة سياسية تضمُّ التيارات القومية في القطر، وعمل رئيسًا له، وأغلقته القوات البريطانية بعد حركة مايس ١٩٤١، فعوقب وطورد، ثم هرب إلى تركيا وبقى فيها أربع سنوات، وكتب أبحاثًا كثيرة في السياسة والطب، وترك مذكرات سياسية هامة تركزت على فترة اشتغاله بنادي المثني. وله: فنّ القبالة، تاريخ المعاهد الصحية في ىغداد.

كما وضع بعض المؤلفات بالاشتراك مع الخبير الطبي المصري علي إبراهيم باشا تتعلق بالأمراض المنتشرة في العراق والوطن العربي، مثل الزحار الأميبي والأكياس المائية (٢).

#### **صبا الفاهوم** (۱۳۶۱ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۶م) ناشطة نسوية وطنية.

من مواليد الناصرة بفلسطين. تخرَّجت في دار المعلمات، ودرَّست في المدرسة الإسلامية التي أسَّسها المجلس الإسلامي الأعلى، وشاركت في المظاهرات ضدَّ المحتلِّ البريطاني.

(۲) موسوعة أعلام العراق ۲/۱۱، معجم المؤلفين العراقيين
 (۲) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤/٧٥.

وبعد الاحتلال الإسرائيلي استقرَّت في مخيم عين الحلوة بلبنان، ونالت إجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة بغداد، وتابعت نشاطها في صيدا مهتمة بالقضايا النسائية الوطنية، وكتبت الكثير من المقالات في هذا الصدد في صحف لبنان، ثم نالت الماجستير والدكتوراه من الجامعة الأمريكية ببيروت في تخصص اللغات، وحاضرت في الجامعة المستنصرية ببغداد، وناضلت تحت مظلة منظمات نسائية، وشاركت في مؤتمرات دولية، وكانت من أوائل من عملن في الاتحاد العام النسائي التي شكلته وديعة الخرطبيل في لبنان، وعملت في المخيمات، وشكلت لجان عمل جماهيرية، ودرَّبت الفتيات على الإسعافات الأولية. وتوفيت بعمَّان يوم الأربعاء ٢٣ ربيع الأول، ١٢ أيار (مايو). كتبت مئات المقالات والأبحاث السياسية، ومن كتبها: السجينات والموقوفات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكتاب عن المرأة الليبية ترجم إلى خمس لغات، تربية المرأة في الإسلام (ماجستير)<sup>(۳)</sup>.

#### صباح السالم الصباح (۱۳۳۶ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۱۵ – ۱۹۷۷م) أمير الكويت الثاني عشر.



وآدابها على جماعة من كبار أهل الدين والعلم. وفي شبابه عهد إليه الشيخ أحمد الجابر بإنشاء ورئاسة دائرة الشرطة، التي أصبحت فيما بعد تشكل وزارة الداخلية، وكان ذلك عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٨م)، وبقى رئيسًا لها واحدًا وعشرين عامًا. وكان خلال هذه المدة ينوب في العديد من الأحيان في ترؤس دوائر المالية والأشغال العامة والتموين والصحة وغيرها. وفي عهد أخيه الشيخ عبدالله السالم الصباح عين رئيسًا للصحة، ثم كان أول رئيس للخارجية قبل أن تصبح وزارة، ثم أصبح وزيرًا للخارجية في أول وزارة شكلت في الكويت بتاريخ ١١ شعبان ١٣٨١هـ، الموافق ١٧ كانون الثاني (يناير) ١٩٦٢م، وذلك في أعقاب حصول الكويت على استقلالها وإلغاء المعاهدة البريطانية وانتخاب أول مجلس تأسيسي في الكويت. ثم أصبح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء. وكلف بتشكيل الوزارة لأول مرة بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ١٩٦٤م، وكلف بتشكيل الوزارة الثالثة عام ١٣٨٤ه (١٩٦٤م)، وبقى رئيسًا لجلس الوزراء حتى تولى الحكم، حيث نودي به أميرًا على الكويت يوم الأربعاء ٢ شعبان ١٣٨٥ه، الموافق ٢٤ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٦٥م خلفًا لأخيه عبدالله السالم الصباح. وفي عهده تملكت الكويت

صباح الطائي (۱۹۲۰ - ۱۶۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

ثروتما النفطية. وحكم الكويت (١٢) عامًا.

مات يوم السبت ٢٠ محرم، الموافق ٣١

كانون الأول (ديسمبر).

وله خطب سیاسیة<sup>(۱)</sup>.

صباح عبدالمنعم حسن الأجهوري ( . . . - ۲۰۱۹ ه = . . . - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

صباح عريبي العبادي ( .۰۰ - ۱۹۳۳ ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صباح محمود الربيعي (١٣٦٦ - ١٤٢٤هـ؟ = ١٩٤٦ - ٣٠٠٠م؟) باحث جغرافي، سياسي حزبي.



ولد في بغداد، حصل على الدكتوراه في المغرافيا من جامعة بغداد، عين في وظائف جامعية عديدة، منها عميد كلية التربية بالجامعة المستنصرية، أستاذ التخطيط المديي والصناعي. عضو اتحاد الأدباء. اغتيل ببغداد أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق. له بحوث عديدة منشورة في الصحف.

ومن كتبه: الفكر الجيوبوليتكي لصدام حسين، أسس ومشكلات التخطيط الحضري والإقليمي، الإصلاح الأكاديمي في العراق، دراسات في جغرافية الصراع الأمن الإسلامي، اتجاهات حديثة في تدريس المواد الأجتماعية (بالمشاركة)، الأمن التركي والشرق الأوسط، الأمن السكاني العربي، الأمن القومي العربي، الأمن المائي العربي، الأمن المائي العربي، المساركة)، الأمن المائي العربي، الموسوعة التربوية والنفسية (ح١)، النمو السكاني في تركيا (بالمشاركة)، النزعة العدوانية الفارسية، وثائق السياسة الخارجية

التركية، الوسائل التعليمية في الجغرافيا. وله غير هذا من الكتب أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

صباح نعمو صادق (۱۳۰۹ - ۱۳۳۳هـ = ۱۹۶۰ - ۲۰۱۲م) کاتب صحفی.



من مواليد بغداد، من الآشوريين. امتهن العمل الصحفي، فبدأ بالتصحيح، ثم التحقيقات، وكتب عن الرياضة والرياضيين في العراق في جريدة (الجمهورية)، انتقل إلى مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان الأمريكية عام ١٩٧٩م، وأسس فيها مطبعة، كما أصدر مجلة (أقلام مهجرية) ورأس تحريرها، وشارك كتابًا وصحفيين في النشر والأعمال الفكرية، وكان أحد الذين أصدروا مجلة (العراقي) في سان دييغو، وكتب في صحف ومجلات عديدة، وكان يرى الحل الأمثل ومجلات عديدة، وكان يرى الحل الأمثل (الجمهورية العراق ثلاثة أقاليم تحت اسم (الجمهورية العراقية المتحدة). توفي يوم ٣ يشرين الأول.

له كتب لم أعرفها<sup>(٣)</sup>.

صباح الدين عبدالرحمن (۲۰۰۰ - ۱۹۸۷هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۷م)

مصنِّف ناشر.

مدير المجمع العلمي المعروف بددار المصنفين» في مدينة أعظم كره بالهند. قضى فيه جلً

 <sup>(</sup>١) الكويت كما رأيت/ إبراهيم علوان ص١٣، مجلة العربي
 ٢٣١ ص١٤.

 <sup>(</sup>۲) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۸۳/٤ (وشهرته فيه الحلى)، موسوعة أعلام العراق ١١٥٥٢.

<sup>(</sup>٣) منتديات برطلي ٢٠١٢/١٠/٧، إذاعة العراق الحر٢٠١١/١/١٤.

حياته، واستطاع أن يؤلف كتبًا ذات قيمة كبيرة حول الموضوعات التاريخية والأدبية. وكان متخصصًا في تاريخ الهند الإسلامي، والفترة المغولية بالذات، فقد درس الموضوع بدقة وتوسع، وألف ما يربو على عشرين كتابًا، عدا مؤلفاته الأخرى. ومن جهوده في الجحمع إشرافه على ندوة عقدت عن الاستشراق والمستشرقين سنة ١٤٠١هـ، وحضرها عدد وجيه من العلماء والمحققين من الهند وحارجها، وأسهموا فيها ببحوث علمية هادفة. توفي إثر حادث اصطدام، بعد حضوره إلى لكهنو للمشاركة في ندوة أدبية عقدتما رابطة الأدب الإسلامي حول «حركة الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد الجهادية وأثرها على اللغة الأردية وآدابها»، وذلك في ٢٥ ربيع الأول(١).

صبح المصري (۱۳۸٤ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبحي إبراهيم الصالح (١٣٤٥ - ١٩٨٦ - ١٩٨٦) عالم وباحث إسلامي داعية.



ولد في طرابلس الشام، نال الشهادة العالمية من كلية أصول الدين، ودكتوراه الدولة في الآداب من فرنسا. عمل أستادًا للإسلاميات

(۱) البعث الإسلامي مج ۳۲ ع۹ (جمادی الآخرة ۱٤۰۸هـ) ص۹۷.

وفقه اللغة في الجامعة اللبنانية، وتولى عددًا من المناصب، آخرها نائب رئيس الجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ورئيس اللجنة العليا للقرن الخامس عشر الهجري في لبنان، والأمين العام لرابطة علماء لبنان. وكان عضوًا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وبأكاديمية المملكة المغربية، والمجمع العلمي العراقي في بغداد، ولجنة الإشراف العليا على الموسوعة العربية الكبرى. منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جائزة «التفكير الاجتهادي والثقافة والعلوم جائزة «التفكير الاجتهادي مفر، السابع من تشرين الأول في بيروت.

إلى فضيلة الأستاذ الحليل الشنيح نا حر الدرنا فوطي ، تقدمة حب و إجهز ل وإكبار دمشو في ٢ بيم الأكمال مراولف مصفح

صبحي الصالح (خطه وتوقيعه)

له العديد من المؤلفات، مثل: النظم الإسلامية: نشأتها وتطورها، المرأة في الإسلام، نمج البلاغة: وهو محموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية)، أحكام أهل الذمة/ ابن قيم الجوزية (تحقيق وتعليق، ٢مج)، شرح الشروط العمرية (مجردًا من أحكام أهل الذمة لابن القيم)، دراسات في فقه اللغة، مباحث في علوم القرآن، الإسلام ومستقبل الحضارة، منهل الواردين: شرح رياض الصالحين للنووي (٢مج)، الإسلام والمحتمع العصري: حوار ثلاثى حول الدين وقضايا الساعة، فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية/ لويس غرديه، جورج قنواتي (ترجمة بالاشتراك مع فريد جبر، ٣مج)، علوم الحديث ومصطلحه: عرض ودراسة، معالم الشريعة الإسلامية(٢).

(۲) أعلام في دائرة الاغتيال ص١٦٩، مجلة المجتمع ع ٧٧٨ (١٤٠٦/١/٢٩هـ) وع ٧٨٧ (١٤٠٧/٢/١)هـ) و ع

صبحي أنور رشيد (۱۳٤٧ - ۱۳۳۱هـ = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۰م) باحث آثاري موسيقي.



ولد في بغداد. نال شهادة الماجستير من جامعة برلين الغربية، والدكتوراه من جامعة فرانكفورت في الآثار. عيّن في مديرية الآثار، وأعير إلى جامعة الرياض لتأسيس متحف الآثار وتدريس التاريخ القديم، وعاد ليعمل في المتحف العراقي حتى التقاعد. كما درَّس في المعهد الموسيقي ببغداد، وفي كلية الفنون الجميلة، وعيِّن مديرًا للمركز الدولي لدراسات الموسيقي التقليدية، ورئيسًا للجنة الدراسات التاريخية في المجمع العربي للموسيقي، وكتب عن الآثار الموسيقية، وحاضر في دول عربية وأوربية، وتُرجمت كتبه إلى أكثر من (١٢) لغة عالمية. توفي في ١٧ صفر، مطلع شباط. كتبه: الآلات الموسيقية في العصور الإسلامية، الأختام الأكدية في المتحف العراقي (مع حياة الحوري)، الأزياء العراقية القديمة، السومرية البابلية الآشورية (مع طارق مظلوم وعلى محمد مهدي)، تاريخ الآلات الموسيقية في العراق القديم، تاريخ الفنِّ في العراق القديم: فنُّ الأختام الأسطوانية، تماثيل الأسس السومرية، عجائب الدنيا في عمارة بابل/ فرتيز كريشن (ترجمة)، مدخل إلى

٧٩١ (١٩٠ (١٤٠٧/٣/٩) ها)، دليل الأكاديمية للغربية ص ٧٧، دليل الإعلام والأعلام ص ٤٨٥، كتابه «الإسلام ومستقبل الحضارة»، وآخر لقاء صحفي معه في مجلة الرسالة الإسلامية صغر ١٤٠٧، ص ١٦، معجم أعلام المورد ٢٦٨، الشرق الأوسط ١٩٠٠/١٢/١، معجم أعلام المورد ١٩٠٥، المتمع عبدالله عقيل في المجتمع عدمها، شخصيات عرفتها ص ٧٧، آخر لقاء ص ١٩، حصول التهاني ٢٠١/١.

تاريخ الغناء العربي، موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربي، الموسيقى في العراق القلم، آشور أفق السماء، الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقي، متحف الطفل في العراق القديم(١).

صبحي أنور السامرائي (١٣٥٥ - ١٤٣٤هـ = ١٩٣٦ - ٢٠١٣م) محدِّث مسند محقِّق.



من مواليد بغداد، ينتهى نسبه إلى الحسين بن على رضى الله عنهما. تعلَّم في حلق المساجد، ولازم محدِّث العراق عبدالكريم أبو الصاعقة، وشاكر البدري السامرائي، واستفاد من غيرهما داخل بلده وخارجها، ثم درَّس في جوامع بغداد، وخاصة جامعة الآصفية خلفًا لشيخه أبي الصاعقة، كما درُّس في جامعة بغداد علوم القرآن والحديث والفقه الإسلامي، وفي المعهد العالى لإعداد الأئمة والخطباء في بغداد، وغيره، وأمَّ وخطب حسبة، وكان قائد شرطة بغداد، ورئيس جمعية الآداب الإسلامية، وعضو جمعيات وهيئات، منها نقابة الأشراف، وقد تخصَّص في الحديث ونشر علومه وأقرأه وحقَّق كتبه، وكان ذا سند عال، وتتلمذ عليه جمع غفير، فقد درَّس الحديث الشريف في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وحاضر في جامعات، ووعظ في مساجد العراق والسعودية وقطر

 (١) موسوعة أعلام العراق ١٠٢/١، معجم المؤلفين العراقيين ١٣٣/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٩٨/٤، موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب (٤٣٣) ١هـ).

وغيرها، وأقرأ الكتب السبعة وغيرها مرارًا في بغداد وبيروت والبحرين ومكة والمدينة والكويت، وله مكتبة عامرة، كانت موثلًا لطلبة العالم، ومخطوطاته مباحة لهم، وأنجزت كتب وتحقيقات تحت إشرافه. وامتُحن في آخر عمره بعد تسلط الشيعة على العراق، واستقرَّ في بيروت، وبما مات يوم الثلاثاء واستقرَّ في ميروت، وبما مات يوم الثلاثاء

ومما صنف في علمه من كتب:

نعمة المنان في أسانيد شيخنا أبي عبدالرحمن (وهو كنيته) محمد غازي بن داود القرشي. اتحاف السامع والرائي بأسانيد الشيخ صبحي السامرائي/ بدر بن علي العتيبي. اللمعة في إسناد الكتب التسعة لفضيلة الشيخ الحدِّث المحقق السيد صبحي بن جاسم البدري السامرئي الحسيني/ تخريج محمد زياد بن عمر التكلة.

وقد حقَّق أكثر من (١٠) كتابًا، بنفسه ومع آخرين، وله تآليف لا يزال معظمها مخطوطًا. ومما طبع له محققًا: مجموعة رسائل في علوم الحديث (وهي: تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم للنسائي، الطبقات للنسائي، تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد للنسائي، مختصر نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، الإجازة للمعدوم والجهول للخطيب البغدادي)، الخلاصة في أصول الحديث للطيبي (ت ٧٤٣هـ)، أحوال الرجال للجوزجاني، المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، الكامل في ضعفاء الرجال للجرجابي (مقدمته)، الكشف الحثيث عمن رُمى بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي للإسعردي، مسند الإمام عبدالله بن المبارك، الأشربة لأحمد بن حنبل، تذكرة المؤتسى فيمن حدَّث

ونسي للسيوطي، تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه لزين الدين العراقي (ت ٨٠٦هـ)، تخريج أحاديث شرح العقائد للتفتازاني، للسيوطي، المدرج إلى المدرج للسيوطي. وله تحقيقات أخرى ومؤلفات أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

صبحي خليل الهيتي (١٣٤٥ - ١٤٢٧ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٦م) عالم وخطيب مصقع.



ولادته في هيت بمحافظة الأنبار في العراق. تعلم في المدرسة الدينية بجامع الفاروق في مدينته، بعده عمل إمامًا وخطيبًا في لواء ديالي. تتلمذ على علماء، منهم عبدالعزيز السامرائي، وضياء الدين الخطيب. أجاد فن الخطابة حتى صار أبرز رجاله في العراق، حتى قيل إنه عميد الخطباء. مثَّل بلده في عدة مؤتمرات وندوات، وعمل رئيسًا للجنة التوعية في محافظة الأنبار، ورئيسًا لرابطة علمائها، ورئيسًا للمجلس العلمي فيها، وعضوًا في الهيئة الاستشارية العليا بهيئة علماء المسلمين فرع هيت. خطب في كثير من المساجد، وانتقل في السنوات الأخيرة من عمره إلى هيت لينشغل بتدريس طلاب العلم والوعظ والإرشاد، حتى وافته المنية يوم الثلاثاء ٢٢ ذي القعدة، ١٢ كانون الأول.

(٢) ترجمته من كتاب: اللمعة في إسناد الكتب التسعة، دليل مؤلفات الحديث، المعجم المصنف لمؤلفات الحديث، معجم المؤلفين العراقيين ١٩٣٤/، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٩٠٢/، موسوعة أعلام العراق ١١٨/٣.

وترك عددًا من الأبحاث والدراسات المخطوطة(١).

صبحي رجب محمصاني = صبحي محمد رجب محمصاني

صبحي بن سالم بسيوني (۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبحي سليم صوّاف (١٣٢٧ - ١٩٦٧ه = ١٩٠٩ - ١٩٧٧م) باحث في التاريخ والآثار.

ولادته في حلب. حصل على شهادة مدرسة اللوفر بباريس. متخصص في الآثار وتاريخ حلب، عمل في الملحق الفني بمديرية الآثار في المدينة المذكورة، ثم كان المستشار الفني لجمعية العاديات فيها. مات يوم الأربعاء كانون الأول.

له مقالات ومؤلفات بالعربية والإنجليزية والفرنسية، منها: حلب: تاريخها – قلعتها – متحفها – مبانيها التاريخية (بالفرنسية)، حولات أثرية في ضواحي حلب، قلعة سمعان وقلب لوزة، متحف حلب، الرصافة، أقدم ما عرف عن تاريخ حلب، قلعة حلب: قوة وجبروت.

ومن كتبه بالإنجليزية: حلب: ماضيها وحاضرها، قلعة سمعان وقلب لوزة، قلعة حلب، حلب، بعض الأماكن الأثرية في حلب، ستُّ جولات أثرية في ضواحي حلب، متحف حلب، تاريخ حلب قبل الإسلام(٢).

 (١) مما كتبه مهند عبدالعزيز الهيتي في موقع هيئة علماء المسلمين (جمادى الأولى ١٤٢٨هـ).

(٢) حلب في مائة عام ٨٧/٢، معجم المؤلفين السوريين ٣٠٦، موسوعة أعلام سورية ٨٢٢/٣، مئة أوائل من حلب ص٩٩٥ ووفاته فيه ٨٣٩٨ه. وتأريخ وفاته من الشبكة العالمية للمعلومات، وفي غيره أنه توفي ١٤٠٠ه؟.

أقدم ماعرف عن أربخ حليب من الولف النالة عن العهد العادني

صبحي الصالح = صبحي إبراهيم الصالح

صبحي طاهر الدجاني (۱۳۲۸ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۷۱م) تربوی کفیف رائد.



ولد في القدس. تعلم في مدرسة ألمانية بعض الحِرَف. حفظ القرآن الكريم وأحاديث شريفة. انتسب إلى دار الأيتام الإسلامية، درس في الكلية الإسلامية ثم الإنجليزية. تأهل لدخول الجامعة الأمريكية ببيروت وتخرج منها متفوقًا. عاد إلى القدس وأسَّس «جمعية المكفوفين» ووافقه الحاكم الإنجليزي على إنشاء مدرسة للمكفوفين هناك اختار لها المترجم له «المدرسة العلائية» نسبة لأبي العلاء المعرى. ذهب في بعثة إلى لندن لدراسة أصول تعليم المكفوفين، ومنها إلى سويسرا. حصل على الدكتوراه، وعاد ليكمل مشروع المدرسة في مدينة الخليل، ثم انتقلت إلى رام الله. في عام ١٣٧٢هـ (۱۹۰۲م) أصدر مجلة «صوت الضمير» بالأحرف النافرة. ساعد على بناء معاهد للمكفوفين في الكويت والعراق وغيرها. وهو أول من سجّل القرآن الكريم كاملًا بالخط

النقطي «بريل» وأنشأ مطبعة خاصة بذلك في مدينة القدس سميت باسمه. منحه الملك حسين وسام الاستقلال من الدرجة الثانية، وتوفي إثر مرض مفاجئ (٢).

صبحي عبدالحميد (۱۳۶۳ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۱۰م) ضابط عسکري وزير.



ولد في بغداد. تخرَّج في الكلية العسكرية وكلية الأركان، كما تخرَّج في كلية الأركان البريطانية، وعاد ليدرِّس في كلية الأركان ببغداد، ويتعيَّن في مناصب عديدة: مديرًا للحركات العسكرية في الجيش، ووزيرًا للداخلية. وكان من «الضباط الأحرار»، التنظيم الذي حقق ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨م، ولذلك عيِّن في مناصب بعدها. وكان قوميًا، نشر أبحاثًا في المجلة العسكرية، ومجلة الركن. توفي يوم الأحد و صفر، ٢٤ كانون الثاني.

صدر فيه كتاب بعنوان: رجال العراق المحراق المحموري: رؤيا صبحي عبدالحميد وآراء المعارضين/ علاء جاسم الحربي.

وله كتب مطبوعة، منها: الجيش العربي في صدر الدولة العباسية، معارك العرب الحاسمة: أسرار ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨م في العراق، نظرات في الحرب الحديثة، معركتنا مع الصهيونية، مذكرات صبحى عبدالحميد<sup>(1)</sup>.

(٣) لوامع المكفوفين ص١٩، موقع جمعية الصداقة للمكفوفين (رجب ١٤٣٢هـ).

(٤) موسوعة أعلام العراق ١١٨/٣، معجم المؤلفين العراقيين

صبحي عبدالعزيز أبو ستة (١٣٧٨ - ١٤٢٦ه = ١٩٥٨ - ١٩٧٨) مهندس زراعي، ضابط عسكري، مسؤول الجناح العسكري بتنظيم «القاعدة»، المعروف ب«أبو حفص المصري».



من عزبة الأدكاوي بكفر الدوار في محافظة البحيرة غرب الدلتا. حصل على إجازة في الزراعة عام ٠٠٠ ١ه من جامعة الإسكندرية، وبحث عن عمل فلم يجده، فسافر إلى اليمن بحثًا عن الرزق، وهناك التقى بعناصر تابعة لتنظيم «الجهاد» في مصر، وأرسل إلى باكستان للتدريب في معسكرات تنظيم القاعدة للجهاد ضد الشيوعيين والقوات السوفيتية. ومن هناك أرسل لأهله أنه يعمل مراسلًا صحفيًا في بيشاور لإحدى الصحف الناطقة بالعربية. وكان قد خدم الجيش في مصر، وهو ضابط احتياط، مما أهله أن يتخطى المراحل التدريبية، وبدأ مدربًا، والتقى بأيمن الظواهري الذي كلفه بتجميع الكوادر وإبداء الرأي فيهم ومدى صلاحيتهم للقيام بالمهام القتالية حسب مؤهلاتهم النفسية والبدنية والذهنية، وفتح قنوات مع تجار السلاح وجمعها لإمداد عناصرهم بما في معسكر الأنصار. وكسب ثقة الظواهري، وصار الحارس الشخصى والمستأمن لقائد التنظيم أسامة بن لادن، ثم مسؤول الجناح العسكري فيه. وزوَّج ابنته الكبرى من محمد بن أسامة بن لادن. ولعل المترجم له اتهم أيضًا بتفجيرات سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام. واستُشهد في الغارات الجوية

١٣٤/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٠٧/٤.

التي شنتها أمريكا على أفغانستان في أواخر شهر ذي القعدة(١).



بطاقة هوية أبي حفص المصري

صبحي العدولي (۱۰۰۰ - ۱۲۲۶ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبحي عزيز الجيار (١٣٤٦ - ١٤٠٧ه = ١٩٢٧ - ١٩٨٧م) صحفي أديب.



عمل صحفيًا في كثير من الصحف المصرية، مثل «أخبار اليوم»، ومجلة «الإذاعة والتلفزيون»، ومجلة «الإذاعة سكرتيرًا لتحرير مجلة (روايات الأسبوع) التي كانت تصدر في الخمسينات، ثم أصدر مجلة (قصتي) وهو على فراش المرض في شهر يناير (كانون الثاني) عام ١٩٥٤. وكتب العديد من المسلسلات الإذاعية، كما نشر العديد من القصص في الدوريات العربية، وأقام في بيته ندوة أدبية يوم الجمعية يحضرها الأدباء والفنانون. حصل على جائزة الدولة

(۱) الشرق الأوسط ع ۸۳۹۸، و ع ۸۸۸۸
 (۲۰۰۲/۹/۱۱م)، و ع ۸۶۰۸ (۲۲۲/۹/۱۱م).
 ووردت نسبته في بعض المصادر: أبو سنة (بالنون)؟

التشجيعية للقصة القصيرة، والتراجم. أصيب بشلل عام ١٣٥٩هـ (١٩٤٠م) ألزمه الفراش منذ ذلك الوقت حتى وفاته، وكان يكتب وهو طريح الفراش، ومات في ٢٦ جمادى الآخرة، ٢٥ فبراير.

ومماكتب فيه وفي أدبه:

- الأديب صبحي الجيار والمحنة المضيئة/ إعداد مصطفى عبدالوهاب.

- صبحي الجيار نقيب الصابرين/ سلوى سبع.

ومن قصصه: يستر عرضك، سوق العبيد، العيون الزرق، نماية المطاف.

وترجم: مختارات من القصص القصيرة/ فرنك. ر. ستوكتون، كيف تقوي ذاكرتك. وكتب سيرته الذاتية «ربع قرن في القيود» في ثلاثة أجزاء: المأساة، الكفاح، الحصاد<sup>(٢)</sup>.

صبحي علي سعيد (۱۰۰۰ – ۱٤٣٤ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبحي عمر (۱۳۷۰ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۵۰ - ۲۰۰۸م) صحفي مترجم.



من فلسطين. عمل في الصحافة بالإمارات ونشط، وتتلمذ عليه جمع من الصحفيين، وألَّف وترجم، وتوفي يوم الأربعاء ١٣ صفر، ٢٠ شباط.

 (۲) إرادة لا تعرف المستحيل (ترجمة طويلة)، هؤلاء تملوا الصعاب ص٣٥، الفيصل ع٢٢٢ (شعبان ٤٠٨٩هـ)، أعلام مصر في القرن العشرين ص٣٦٣، منتدى فضاء الإبداع (٢٥ سبتمبر ٢٠٠٨م).

آثاره: الإيدز: مرض المناعة المكتسبة/ فيكتور

دانيال (ترجمة وإعداد)، فصول من مذكرات أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق (مراجعة وترجمة)، حياة وأوقات مايكل ك: رواية عن الأدب الإفريقي/ جان ماري كويتزي (ترجمة)، النبوءة والسياسة (ترجمة)، الخليج والبحر الأحمر/ روبرتو اليبوني (ترجمة)، هستيريا الإيدز/ روبين مكاوي، ثورة الحجارة في صور، زمن الحجارة: يوميات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال/ فيليتسيا لانجر (ترجمة)<sup>(۱)</sup>.

صبحي لبيب (۱۹۰۰ – ۲۰۱۷ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۸۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبحي بن محمد جابر (۱۳۵۷ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۳۸ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبحى محمد جلال القطب (1371 - " . 31 = 77 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 محرر صحفی، محام، حزبی.



من إربد بالأردن. حصل على إجازة في الحقوق من معهد الحقوق العربي التابع للجامعة السورية، عمل محاميًا، وأسهم في تأسيس الندوة الأدبية والمنتدى العربي. أصدر عام ١٣٦٧ه (١٩٤٧م) جريدة

(١) موقع بلدة ديراستيا (صفر ١٤٢٩هـ).

(النسر) الأسبوعية في عمَّان، ثم صارت يومية. انتسب إلى حزب البعث سنوات عديدة، ورأس جمعية أبناء البادية الخيرية. اعتُقل وسُجن عدة مرات. أشرف على إصدار أجزاء من مجموعة القوانين والأنظمة الأردنية، وعلى إصدار مجلة نقابة المحامين الأردنية، وكان عضوًا في النقابة، ونظم

له: ديوان المحامي صبحي القطب (قدَّم له ناصر الدين الأسد)(٢).

صبحي بن محمد رجب محمصاني (۲۳۲٤ - ۲۰۶۱ه = ۲۰۹۱ - ۲۸۹۱م) قاض، نائب، باحث قانونی، وزیر.



ولد في بيروت، يوم كانت عاصمة إحدى ولايات سورية العثمانية. دخل مدرسة «رأس بيروت» التابعة للكلية السورية الإنجيلية، وحصل على الإجازة ثم الدكتوراه من جامعة ليون بفرنسا، مع شهادتين للدراسات العليا في القانون الخاص والاقتصاد، ثم توجه إلى إنكلترا، فنال إجازة في الحقوق من جامعة لندن.. وترقى في مناصب قضائية عالية بلبنان. رئيس شرف في محكمة الاستئناف والتمييز ببيروت، محام، مستشار قانوبي لأكثر من وفد ومنظمة دولية وفي أكثر من مؤتمر، مثَّل بلده في مؤتمرات، درَّس الحقوق في جامعات لبنانية مختلفة، وزير الاقتصاد، نائب بيروت، عضو المجامع العلمية العربية.

(٢) أعلام الصحافة في الوطن العربي ٢٢/١، مسيرة الصحافة في الوطن العربي ص٢٧٣، معجم البابطين ٦٨٤/٢.

وقد استقال من التجربة السياسية التي خاضها ليتجه إلى العمل العلمي والجامعي، وإلى التأليف والبحث والتحقيق في عدد من الموضوعات الإسلامية والفقهية والقانونية والتشريعية.

عفرة الاكور حبراليل هبورالموذم مع من الدلان وتقديره Que

صبحى المحمصاني (خطه وتوقيعه)

له كتب ومقالات في القانون ومحاضرات، ومن كتبه: أركان حقوق الإنسان: بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء، الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية، الجاهدون في الحق: تذكارات من مالك إلى السنهوري، فلسفة التشريع في الإسلام: مقدمة في دراسة الشريعة الإسلامية على ضوء مذاهبها المختلفة وضوء القوانين الحديثة، القانون والعلاقات الدولية في الإسلام، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية: بحث مقارن في المذاهب المختلفة والقوانين الحديثة، الأوضاع التشريعية في الدول العربية: ماضيها وحاضرها، مقدمة في إحياء علوم الشريعة، الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية، التربية الوطنية (مع آخرين). وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

صبحي محمد شكري بلال (VVV1 - 1731a = VOP1 - ... Ya) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) دليل الإعلام والأعلام ص٥٥٧، معجم الأسر والأشخاص ص٨١٥، قرى ومدن لبنان ٢٧٥/٣، محلة محمع اللغة العربية بدمشق مج ٦٣ جد ٤ (صفر ١٤٠٩هـ) ص٧١٣ - ٧٣٠، معجم أعلام المورد ص٤٢٠. وصورته من موقع المهندس جون مفرج.

#### صبحي محمد علي عيد (۰۰۰ - ۱٤٣٠ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م) نشانة خطّاط.



من مصر. ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عمل في مجال تحقيق الأنساب منذ أواحر ١٣٨٠ه، وصار رئيسًا للجنة تحقيق الأنساب في نقابة الأشراف. وتوفي يوم الجمعة ١٢ ذي القعدة، ٣٠ أكتوبر.



صبحي محمد علي عيد (خطه وتوقيعه وطغراؤه)

ألف موسوعات في علم الأنساب لم تنل حظها من النشر، منها: موسوعة جمهرة أنساب العرب والأشراف(١).

## صبحي محمصاني = صبحي بن محمد رجب محمصاني

(١) موقع دار السادة الأشراف، والموسوعة الحرة (٤٣١ه).
 وخطه من موقع الاتحاد العالمي لأمناء النسب الشريف.

#### صبحي بن ملحق المدهوني (۱۹۰۰ – ۱۶۰۵ هـ = ۰۰۰ – ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبحي نمر الطيراوي (۱۳۸۰ - ۱۶۳۳هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبحي الهيتي = صبحي خليل الهيتي

صبري بن إدريس كوتشي (١٣٣٩ - ١٤٢٥ه = ١٩٢١ - ٢٠٠٤م) رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية، مفتي ألبانيا.



ولد في قرية أورنيا بمحافظة ليبراجد جنوب شرق ألبانيا، على الحدود مع مقدونيا، مات والده في اليونان فنشأ يتيمًا، وتابعت والدته تعليمه الإسلامي، فمضى إلى إشكودرا ليأخذ عن علمائها ولمدة (١٥) عامًا، ونال الإجازة العلمية باللغة العربية عام ١٣٧٠هـ، وأضيف إلى اسمه لقب (حافظ)، وعين إمامًا في أكثر من مسجد، وهو يُقبل على الشباب ويعلمهم ويحذرهم من دعايات الشيوعية ضدَّ الدين، ويقول: لا توجد جريمة أعظم من أن تغُلق بالقوة أبواب الإيمان أمام أرواح الناس. وضيِّق عليه من قبل القادة الشيوعيين ومخابراتهم ولكنه أبي أن يستسلم ويدع الدعوة، فنُقل إلى مساجد أخرى ومن مدينة إلى أخرى بمدف إبعاده عن تلامذته ومحبيه إلى أن استقرَّ بمدينة (كفايا) وسط ألبانيا عام ١٣٧٦هـ، وزاد إقبال الأهالي عليه هناك، مما جعله عقبة أمام نحاح برامج الحزب

الشيوعي وأنشطته، وصدر الأمر باعتقاله عام ١٣٨٦هـ، فدخل السجن وعمره (٤٥) عامًا. وقضى فيه (٢٠) سنة و(٤) أشهر و (۱۸) يومًا، وخرج منه عام ٤٠٨ هـ شيخًا جحهدًا، وبدأ بالدعوة على الفور، لإلغاء الحظر الذي فرضه الحزب الشيوعي على الأديان عام ١٣٨٧ه، وكان أسعد أيامه عام ١٤١٠ ه عندما اتفق مع الشباب في مدينة أشكودرا للزحف باتجاه (المسجد الرصاصي) وفتحه رغمًا عن الحكومة، وبلغ عدد المشاركين (٥٥) ألف من إجمالي السكان! وأقيمت فيه شعيرة الصلاة التي مُنعت منذ عام ١٣٨٧ه، وعمل على عاتقه مسؤولية المشيخة الإسلامية الألبانية، وصار رئيسًا لها عام ١٤١١ه، فاهتم بمؤسَّسات التعليم الإسلامي لتوفير العجز في الأئمة والدعاة الألبان وإرسال البعثات الدراسية إلى الدول الإسلامية، كما اهتمَّ بالثقافة الإسلامية ونشرها، وأعاد إصدار مجلة المشيخة، وتغلُّب على المشكلات المالية، مع نشاط إعلامي، وبقى في المشيخة (١٤) عامًا وقد أنجز أعمالًا جليلة، واستقال منها عام ١٤٢٥هـ لكبر سنه، وفاضت روحه إلى بارئها في الأول من شهر جمادي الأولى، ١٨ يونيو(١).

#### صبري بوتاني (۱۳۲۶ – بعد ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۰ – بعد ۱۹۹۱م) شاعر کردي، کاتب ومحرر صحفی.

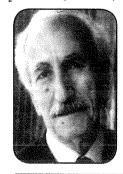

(٢) مما كتبه هاني صلاح ونشر في مواقع عدة (استفيد منها في صفر ١٤٣٣هـ)، اللحوة الإسلامية ع١١٤

ولد في منطقة دهوك بالعراق. درس في الكتاتيب، عمل محررًا في جريدة «العراق» التي كانت تصدر في بغداد. عضو نقابة الصحفيين العراقيين والعالميين واتحاد أدباء الكرد. نشر نتاجه الأدبي في العديد من الصحف والمحلات بالعراق وأوروبا، وغنى قصائده مطربون. هجر العراق منذ عام قصائده مطربون. هجر العراق منذ عام

من آثاره دیوانا شعر بالکردیة، هما: شین وشادی، دلستان(۱).

صبري البياتي = صبري مصطفى البياتي

صبري حلمي راغب (۱۳۳۹ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۰م) فنان تشكيلي.



صبري راغب بريشته

من مواليد القاهرة. التحق بعدد من المعاهد بإيطاليا، من ضمنها معهد متخصص في تصوير الجسم الإنساني (المدرسة الحرة للرسم العاري بروما) ، وتخرج بعد (١٥) عامًا! عمل مسؤولاً عن النشاط التشكيلي في شركة مصر الجديدة للإسكان، وكلفه رئيس الجمهورية برسم بعض رؤساء الدول الأجنبية. وعدَّه بعضهم رائد الاتجاه التأثيري في الفنّ التشكيلي بمصر، وبرع في فنّ البورتريه والموديل والزهور التي كانت سببًا

(١) معلومات من الشبكة العالمية للمعلومات، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٠/٤.

لولعه بالألوان. أقام معارض خاصة وأخرى جماعية محلية ودولية، وله رسوم لأعلام تحتفظ به مؤسسة الأهرام، ومقتنيات لدى أفراد ومتاحف. وذكر أنه قضى سنته الأخيرة «مكتئبًا» لتجاهل الدولة والنقاد ووسائل الإعلام إياه!! مات في ٣٠ ربيع الأول، ٢ تموز (يوليو)(٢).

صبري خليل البنا (١٣٥٦ - ١٤٢٣هـ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٢م) ثوري عنيف.

وهو المشهور بدأبو نضال»، كما اشتهرت جماعته بكنيته.



ولد في يافا، وذاقت أسرته الثرية معاناة وتشرد نكبة ١٩٤٨م. زعيم ومؤسِّس «الجحلس الثوري» المنشق عن منظمة فتح، بعد خلاف مع قيادتما حول الحلول السياسية التي طرحت بعد حرب ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م) والبرنامج المرحلي للمنظمة، وأصدرت محكمة ثورية فلسطينية حكمًا غيابيًا عليه بالإعدام بتهمة التمرد، وكان في حينها مدير مكتب المنظمة في بغداد، وظل هناك يدير فصيله حتى حوالي عام ١٤٠٢ه، حيث انتقل إلى سورية. وخلال هذه المدة نفذ تنظيمه عمليات إرهابية أدت إلى سقوط حوالي (٩٠٠) ضحية في دول عربية وأوربية، وكان يملك لدى وفاته (٤٠٠) مليون دولار جاء معظمها من أعمال الابتزاز والعنف التي قادها. وهو

(٢) الفيصل ع ٢٨٨ ص١٢٤ (وولادته في هذا المصدر ١٩٣٧م)، الموسوعة العربية الميسرة ١٥٠٩/٣، قطاع الفنون التشكيلية في موقع وزارة الثقافة المصرية (وفيه أنه توفي يوم ٢١ يوليو).

المتهم بتنفيذ اغتيالات قيادات فلسطينية، مثل صلاح خلف وهايل عبدالحميد وسعيد حمامی... وفي سنة ٢٠٦هـ (١٩٨٦م) صدر أمر اعتقال دولي بحقه فهرب إلى ليبيا واختبأ بها. وشهد تنظيمه صراعات داخلية وأحداثًا دموية أدت إلى تصفيات داخلية خاصة في لبنان. وأصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن ضده حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا بعد إدانته بقتل أحد دبلوماسيها في بيروت. وانتقل وأسرته للعيش في القاهرة بعد خلافات مع ليبيا، وظل يعيش بسرية تامة حتى انفضح أمر وجوده هناك، فاضطر أو أرغم على مغادرتها حوالي ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٧ إلى بغداد. وعاش سنواته الأخيرة في عزلة تامة عن بقية زعماء فصائل المقاومة الفلسطينية، وحتى رفاقه في تنظيمه الذي لم يبق له وجود علني إلا في بيروت حيث كان له مكتب هناك. ووجد مقتولًا أو منتحرًا في بيت كان يقيم به في بغداد يوم الجمعة ٧ جمادي الآخرة، الموافق ١٦ آب (أغسطس)<sup>(۳)</sup>.

صبري راغب = صبري حلمي راغب

صبري زاهد العسلي (۱۳۲۱ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۷۷م) سیاسی وزیر



من دمشق. تعلم في مدينة قونيه التركية حيث

(٣) الشرق الأوسط ع ٨٦٦٦ (٨١١/٢/٦/١١هـ) والعدد الذي يليه، ملحق موسوعة السياسة ص ٢١٧، عائلات وشخصيات من يافا ص ٢٣٣ (وفيه وفاته ٢٠٠٣م؟).

كانت تقيم أسرته إقامة جبرية بسبب مناوءتها للحكم العثماني. عاد إلى دمشق لينال إجازة من معهد الحقوق، مارس المحاماة وشارك في الحياة السياسية وفي الثورة السورية. شارك في تأسيس عصبة العمل القومي، وانضمَّ إلى الكتلة الوطنية التي آلت إلى الحزب الوطني. أسندت إليه وزارة الداخلية وتشكيل الوزارة عدة مرات. عند قيام الوحدة مع مصر عين نائبًا لرئيس الجمهورية العربية المتحدة، لكنه استقال بعد أشهر، واعتزل العمل السياسي حتى الانفصال ليفوز مجددًا بالانتخابات النيابية، ولكنه لم يشارك في الحكم. وبعد «ثورة» آذار اعتزل العمل السياسي نمائيًا حتى وفاته(١).

صبري عثمان على (تكملة معجم المؤلفين)

صبري العسلي = صبري زاهد العسلي

صبري فريد البديوي (1771-4,312=...61-47614) (تكملة معجم المؤلفين)

صبري فريد العسكري (P371 - 7731a = . 7P1 - 71.7a)

من «العساكرة'' في مركز إيتاي البارود بمصر. انتقل مع أسرته إلى مدينة دمنهور، وتردَّد

على (مقهى المسيري) في لقاءاته مع الأدباء والمفكرين، حصل على شهادة المحاماة، ونشر أولى قصصه عام ۱۳٦٨ه (۱۹٤٨م). وكتب في صحف ومحلات عديدة باسم (صفية فريد) و(صفية فريد العسكري). انتقل إلى القاهرة ليصبح محاميًا (مرموقًا) ومستشارًا قانونيًا لاتحاد الكتّاب على مدى سنوات، ومحاميًا في محكمة النقض، وتابع الكتابة والمحاماة بنشاط، ودافع عن (حرية)

الكتّاب والأدباء .. وهو الذي كشف سرقة رواية (عمارة يعقوبيان) المشهورة للأسواني من قصص نعمان عاشور. ودافع عن نزار قبابي في كتاب له عنه. شيّعت جنازته في ۱۶ صفر، ۸ ینایر.

صدر فيه كتاب عام ١٤٢٧ه بعنوان: صبري العسكري: خمسون عامًا بين الأدب والمحاماة/ إبراهيم عبدالعزيز (وهو سيرة حياة وحوار).

ومن آثاره الأدبية: الملهى الليلي: مجموعة قصص، قيود محطمة (مجموعة قصصية)، اللعبة التي انتهت (رواية)، دعوة إلى الحبّ (رواية)، دنيا غير الدنيا (قصص)، صوت ولا صدى (مقالات وأحاديث)، نزار قباني والثورة العربية، يا قلب لا تحزن (مقالات)، كلمات في النقد والسياسة<sup>(٢)</sup>.



صبري القاضي = محمد صبري مأمون القاضى

صبري كوتشى = صبري إبراهيم كوتشي

صبرى أبو المجد (PYYI - II3Ia = .7PI - .PPIa)صحفى حقوقى.



من مصر. تخرَّج في كلية الحقوق، انضمَّ إلى الحزب الوطني وهو طالب، وبرز في عهد أنور السادات، حيث تولى رئاسة تحرير محلة (٢) مما كتبه فاروق شوشة في الأهرام ع ٤٤٣٤٤ (17/3/97314).

دمشق في إيه تمزرستيجه

أديب محام.

بدله بن الدي إ

نير الدرية وبد فاستقبة المحالقين قررن اقامرٌ عَلَمْ أَنَّا بِينَةٍ كُبِي فَإِدَالُ شَيْرَ أَنْ لمناسبة مدرع عوفاة ففيصالغلى وففيدادينة المعربية المبيوم التكورجوالزادالهم رجائط في الديديد والإعدائة به مدسمراء ألحق للابع والدكويد عفاءً ، ورمثللها كم عصة الريكويد وويع رائعا وينشط كبره فتففوا باعدمنا عدموا فقتكم عن رجاكما سنبنكم رعدالحلة عماضة ع فيد وتكرسعنا ريا لنكر وجزوا ليحرابسية اميررالعام - sulles

دمذارد : پیشتر اظرم الحمام جبرا لعسلما

صبري العسلي (خطه وتوقيعه)

صبري سباهي (۱۳۵۰ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

صبري السربوني = محمد إبراهيم صبري

<sup>(</sup>١) الموسوعة الموجزة ١٠٨/٤، شخصيات سورية ص١١٤، موسوعة الأسر الدمشقية ١٥٥/٢، موسوعة أعلام سورية ٣/٢٨٢ (ووفاته هنا ١٩٧٦م)، الرسائل (الأخطل الصغير) ص١٤٩، رواية اسمها سورية ص ٧٢٩.

صبري محمد

صبري مصطفى البياتي

 $(\lambda Y + 1 - 190) = \lambda 1 + 10 - 190)$ 

من بغداد. أُجيز في الإحصاء من جامعة

بغداد، وحصل على الماجستير في رياضيات

الفوضى من الجامعة نفسها. رئيس قسم

الجغرافيا بكلية الآداب. عضو في العديد

من الجمعيات العلمية والاتحادات المهنية والأدبية العربية، حاضر في العديد من

المراكز والمنتديات الفكرية في موضوعات

العروبة والعولمة وصراع الحضارات، وشارك

في مؤتمرات فكرية عربية، كتب في محلات

وصحف. وفي كتاباته روح إسلامية. اغتيل

في ٢٥ ربيع الآخر، ١٣ يونيو، أثناء

من عناوين كتبه: العروبة بين هوية الإسلام ومستلزمات الانبعاث، العروبة: قضايا

الاحتلال الأمريكي للعراق.

العصر ورسالة التوحيد(1).

كاتب مفكر .

«المصوَّر» ورئاسة مجلس إدارة «دار الهلال». كما عمل رئيسًا لتحرير جريدة «مايو» الصادرة عن الحزب الوطني الحاكم، وشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، فضلًا عن عضويته في مجلس الشورى، وكان أول أمين عام لاتحاد الصحفيين العرب. ومات في شهر جمادي الأولى.



صبري أبو المجدكان أول أمين عام لاتحاد الصحفيين العرب

وله كتب تؤرخ للواقع السياسي لمصر قبل وبعد ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، منها: سنوات الغضب: مقدمات ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، سنوات ما قبل الثورة ١٩٣٠ – ١٩٥٢ عزيز علي المصري وصحبه: بناة الوحدة العربية والإسلامية ١٩٠٠ – ١٩١٦م، ثورة إفريقيا، فكري أباظة، نماية إسرائيل (١٠).

# صبري محمد عبدالله معارك (۰۰۰ - ۱۰۲۵ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### صبري محمود سلامة (۱۳۶۶ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۹م) إعلامي وكاتب درامي.

ولد في قرية شبر اباص بمحافظة شبين الكوم في مصر، ونشأ في السويس، تحرَّج في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، ثم درَّس، وانضمَّ إلى الإذاعة وتدرَّج في مناصبها، وعيِّن مديرًا

لمعهد تدريب المذيعين، بالإذاعة والتلفزيون،

وحاضر في كلية الإعلام بجامعة القاهرة وكليات ومعاهد أخرى، وكان عضوًا في المحالس القومية المتخصصة، وفي المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

كتب عددًا غير قليل من الأعمال الدرامية ونصف الدرامية، للإذاعة والتلفزيون، تأليفًا أو إعدادًا، منها:

إعداد الجزء الخامس من مسلسل «محمد رسول الله» ومسلسل «على باب زويلة»، في (٢٠ حلقة)، ومسلسل تلفزيوني (٣٠) حلقة بعنوان: ابن عروس، فضلًا عن سهرات دينية، وتقديم برامج، مثل «ع الماشي»، و «قطوف الأدب من كلام العرب». وله قصائد كثيرة بخطه في أوراقه الخاصة (٢٠).

#### صبري مدلَّل (۱۳۳۷ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۲م) منشد مطرب.



من حلب، رائد القدود الحلبية. كان مؤذنًا ثم اتجه إلى الغناء الديني، أنشأ فرقة للإنشاد واشتهرت، اعتبر شيخ المطربين في سورية، وذاع صيته حتى في أوربا. ومات في ٢٦ رجب، ٢٠ آب.

أُبُحر عنه فيلم وثائقي.. ومما كُتب فيه: صبري مدلَّل شيخ المطربين السوريين/ محمد قدرى دلال(٣).

صبيح أنور الغافقي (١٣٤٠ - ١٩٠٤هـ = ١٩٢١ - ١٩٨٤م) محرر صحفي.



(٤) وترجمته من كتابه الأول.

 (٣) فاتني تقييد مصدره، فعذرًا لكاتبه. وله ترجمة في منتديات السبورة – مجلة المعلم، ومنها صورته.

<sup>(</sup>۱) نجوم الصحافة ص٨٥، أعلام مصر في القرن العشرين ص١٦٣، الفيصل ع١٦٩ (رحب ١٤١١ه).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في بغداد. درس في الكلية العسكرية. احترف الصحافة، تميز بكتابة الخبر الصحفي ونشط في أكثر من صحيفة، أصدر جريدة «الحارث» وجريدة «المستقبل» وحرر في جريدة «البلد». عين في وكالة الأنباء العربية، وتركها. كتب في جريدة «الزمان» وأصبح أحد محريها. مات في بغداد يوم ٢٥ ذي القعدة، ٢١ آب (أغسطس).

له كتاب: جرجي زيدان، وهو عدد خاص من مجلة «الهدف»<sup>(۱)</sup>.

صخر حبش = يحيى عبدالسلام حبش

صخر فرزات (۱۳۱۲ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

صدار السنوسي ( ۱۰۰۰ - ۲۰۰۶ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶ م) (تكملة معجم المؤلفين)

صدام حسين التكريتي (١٣٥٦ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٦م) رئيس العراق.



ولد في قرية العوجة القريبة من تكريت. انتسب إلى حزب البعث وهو في العشرين من عمره، وبعد سنتين شارك في محاولة (١) موسوعة أعلام المراق ٣/ ١٢٠/ معجم الموافين العراق الحديث ١٤٤/٢، وصورته من المدى ٢/ ٢٠/٢ م. واتخذ لقب «الغافقي» لإعجاب بالقائد الإسلامي الشهير، واتحد «صبيع أنور إبراهيم».

اغتيال الرئيس عبدالكريم قاسم، وحُكم عليه بالإعدام ففرَّ إلى الخارج. عاد بعد إطاحة حزب البعث بالرئيس المذكور ووصول عبدالسلام عارف إلى الحكم، الذي لاحق البعثيين إثر محاولة انقلاب، واعتُقل صدام وتمكن من الفرار بعد سنتين. وفي سنة ۱۳۸۸ه (۱۹۲۸م) شارك في انقلاب أوصل حزب البعث إلى الحكم، وبات الرجل القوى في النظام في عهد أحمد حسن البكر، وبعد عام أصبح نائبًا لرئيس محلس قيادة الثورة، وفي ٢١ شعبان ٩٩٩هـ (١٦ تموز - يوليو ١٩٧٩م) أصبح رئيسًا للعراق خلفًا للبكر، الذي قدم استقالته لأسباب صحية (؟). وإضافة إلى منصب الرئاسة كان رئيسًا للوزراء، والأمين العام القطري لحزب البعث، ورئيس مجلس قيادة الثورة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوصوله إلى سدَّة الحكم أعدم (٢٣) مسؤولًا من البعث. وفي سنة ١٤٠٠ه (١٩٨٠م) اندلعت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف من العراقيين والإيرانيين، وانتصر بعد حرب رهيبة، وكان شجاعًا جبارًا فتاكًا. وفي سنة ١٤٠٨ه (١٩٨٨م) أصدر أمرًا بقصف مدينة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية، وأسفر هذا عن سقوط خمسة آلاف نسمة، فكان ذلك عارًا وشنارًا عليه وجريمة كبرى. وفي سنة ١٤١٠هـ (١٩٩٠م) اجتاحت قواته الكويت، فتدخلت أمريكا مع قوات أخرى وأعادت الكويت للحكومة السابقة، ثم فُرض على العراق حظر استمرَّ (١٣) عامًا. وفي سنة ١٤١٦ه (١٩٩٥م) مُدَّت ولايته إلى سبع سنوات أخرى. وفي عملية ما سمى بر«تعلب الصحراء الأمريكية» أطلق على العراق (٥٠٠) صاروخ خلال ثلاث ليال لتوتر العلاقات بينها وبين الغرب والأمريكان، وتكررت هذه الغارات في سنوات أخرى. وعندما أعيد (انتخابه)

عام ١٤٢٣ه (٢٠٠٢م) لم يطب لأمريكا والغرب أن يبقى في الحكم وقد رأوا أنه يعيد بناء العراق ويتقوّى، ورأوه خطرًا على الكيان اليهودي، فوجّه إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في ۱۷ آذار ۲۰۰۳م إنذارًا مدته ٤٨ ساعة ليختار المنفى أو الحرب على العراق، بحجة تملكه أسلحة بيولوجية، ولم يكن ذلك صحيحًا، فرفض الإنذار. وفي ١٧ محرم ۲۲۶۱ه (۲۰ آذار ۲۰۰۳م) هجمت القوات الأمريكية والبريطانية العراق، وسقط حكمه في ٧ صفر (٩ نيسان)، واختفى، وعرضت أمريكا (٢٥) مليون دولار لمن يدلى بمعلومات أكيدة عنه، وقُتل نجلاه عُدي وقُصى في الموصل، ثم اعتُقل هو في ١٩ شوال من العام نفسه (١٣ ديسمبر) في فلاة قرب تكريت، في مخبأ معدٍّ له، وصار في قبضة الأمريكان حتى إعدامه، وسُلِّم حكم العراق إلى أمريكي اسمه بريمر، لمدة عام كامل، ثم تسلمه الشيعة، ومثِّل صدام أمام محكمة أو محاكم مرات، ووجّهت إليه جرائم ضدّ الإنسانية، منها قصف حلبجة بغاز الخردل، وسحق تمرد شيعي؛ لمحاولة اغتياله في سنة ١٤١١ه (١٩٩١م) بالدجيل. ثم أعلن الحكم عليه بالإعدام. وكانت الميليشيات الشيعية تفتك بأهل السنة بتدخل من إيران وتحت سمع وبصر الحكومة الشيعية، وبتأييد منها، تدمِّر مساجدهم، وتقتل رجالهم وتختطفهم وتعذِّبهم وتمثِّل بهم، بالآلاف، في شكل همجي، لم يسمع به، وبحقد دفين وانتقام لا رحمة فيه، والله المسؤول أن يطفئ هذه الفتنة، ويهدي ضالً المسلمين إلى الحق، ويجمع كلمتهم ضدَّ الأعداء، وينشر الأمن بينهم والأمان. وقد احتارت الحكومة الشيعية أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك الإعدامه، الموافق للثلاثين من كانون الأول (ديسمبر).. وقد انتقل أهل العراق بذلك من نار إلى نار، حيث كان المترجم له جبارًا قتَّالًا، وظالمًا غشومًا فتك بأهله

(c

À

ديثنائينتُ لِلمُسَهُوُدَيَيَة السويشيعن

النف والنفس، فحص لنكسر، بعود اللم، المنا مان المنا مان المنا مان المنام أولادنا هم أبناء العراق والما أبناء العراق والما أبناء العراق والما العراق والنقال والتضمية بالدالمراج الله المراج الله يسجلها كلا واحدم ،

ولدُن وجود م سن النرسان بو كد هذه
المعان بالدخانة الى طابعك عن أثر الجاي على المثانك للن مقرات وتسلم بن النبي أوعوالله العزر الحلمان و تقدم وحسم عن عمل عن أعوانه على عمل عن النبي موانه عن موانه النبي موانه النبي موانه النبي والله ألم ولنسا كا سرور الله الم ولنساكا الماسيوري

مي المرابع وساع المرابع المراب

صدام حسين (خطه وتوقيعه)

وجيرانه، كما فتك بالشيعة وأهل السنة، وقتل علماء ودعاة وقادة فكر ورأي من الجانبين، وهو وإن كان من أهل السنة، وعرف بأنه كان يؤدِّي عبادات، واتحه إلى جوانب إسلامية في أواخر حكمه، إلا أن السمة الدكتاتورية والبطش لم يفترق عنه. وهو مُبغَضُ ولا يُحَبُّ ألبتة، ويكفى أنه كان على رأس هرم حزب البعث، الذي كرَّس أهدافه وأرسى دعائمه وقوَّى حكمه، والذي ذاق من جرَّائه الشعبان العراقي والسوري أنواع الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل والسجن والكبت والإرهاب والحكم العنصري والدكتاتوري والجوع والتخلف، ما لم يشهد مثله التاريخ إلا قليلًا. ومع ذلك فقد كانت له مواقف رجولية.. ووقف في وجه المدِّ الشيعي. وعندما أعدم لم أعرف - من متابعتي للقنوات الفضائية - أنه وافق على إعدامه بشكل مباشر سوى أمريكا

وبريطانيا وإيران والكويت، وهذا كله لا لأنه لم يكن يستحقُّ ذلك، في نظري، بل لما حلَّ بالعراق من بعده، ولما يحلُّ بما تحت سمع وبصر العالم كله من القتل والتدمير لأهل السنة، وهم العرب خاصة، في أرقام مذهلة، لم يشهد تاريخ صدام حسين كله سوى أيام مثلها، وقد أفاد حارث الضاري زعيم المقاومة أنه قُتل في عهد نوري المالكي مليون عراقي! فكانت أيام حكمه بالنسبة لما حدث بعده لا قياس بينهما!! وقد بدا هذا واضحًا من توجه قادة العراق الجدد إلى إيران دون أية دولة

عربية أو إسلامية أخرى، وانتقلت العراق بذلك من حكم دكتاتوري مستبد إلى ما هو أفظع منه وأقسى وأكثر دموية وحقدًا وكرهًا. وعندما وضع حبل المشنقة في عنقه قال: هذا موضع المرجلة، ومن حوله يقولون اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، مقتدی مقتدی مقتدی، یعیش محمد باقر الصدر. وسمعته يقول قبل سحب المنصة من تحت رجليه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، فكان آخر ما تكلم به، وذكر أنه مات بعد عشر دقائق وقد كسر عنقه. وقد أدّى هذا الأسلوب في الإعدام ووقته (يوم عيد الأضحى، ٣٠ كانون الثاني) استياء عالميًا، حتى رئيس أمريكا الحاقد على أمة الإسلام كلها استنكره، وحتى رئيس وزراء بريطانيا الذي شارك أمريكا في احتلال العراق استنكره!

الاستنكار اضطرَّ رئيس الوزراء العراقي آنئذ للاعتراف بارتكاب أخطاء عند إعدامه! وقد سلِّم إلى أهله ودفن بقريته التي ولد بها. وصدرت فيه مئات الكتب، بين مدح وقدح، من ذلك دون اختيار ما هو مهم منها: استجواب صدام حسين رجل المتناقضات/ عثمان الرواندوزي.

الإسلام والحركات الإسلامية في ملفات صدام حسين/ محمد الأسعد.

اغتيال صدام حسين بالوثائق: الأسرار الكاملة لخطة الاغتيال.

أوائل القائد صدام حسن/ طاهر الحبوش. جرائم صدام حسين في العراق: من تقارير منظمة العفو الدولية.

الحرب بين الإسلام والشيطان: التاريخ السري لصدام حسين/ أحمد رائف. صدام حسين عملاق في الرافدين/ عزيز

صدام حسين في مرآة الشعر العربي.

السيد جاسم.

ومن عناوين كتبه التي تزيد على ٨٠ كتابًا ورسالة: البعث والثورة والإنسان، ثورتنا، الثورة والنظرة الجديدة، حول العمل والعمال، طريق السلام، الرؤية الاستراتيجية وآفاق المستقبل، خندق أم خندقان، اخرج منها يا ملعون (رواية)، مذكراته (أصدرها أحد محاميه بعد وفاته)(١).

صدر الدين بن إسماعيل الماغوط (١٣٥٩ - ١٩٤٧ه = ١٩٤٠ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

صدر الدين إصلاحي (١٣٣٥ - ١٤١٩هـ = ١٩٦٦ - ١٩٩٨م)

عالم داعية.

ولد في بلدة سيدها سلطان فور بمديرية أعظم

(۱) الشرق الأوسط ع۱۰۲۰ (۱۰۲/۱۲/۱۱)، الموسوعة العربية الميسرة ۱۰۲۳، دليل الإعلام والأعلام والأعلام ص ٤٢٧، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٢٤/٤، مع

وعندما امتلأ الإعلام العالمي كله بمذا

كره. بدأ كتابة المقالات في مجلة «ترجمان القرآن» بالأردية، الصادرة أولًا من حيدر أباد بجنوب الهند، تحت رئاسة العلامة أبي الأعلى المودودي، ثم من دار الإسلام بتان كوت في شرق البنجاب. وتمَّ اختياره أميرًا للجماعة الإسلامية بالهند عام ١٣٧٣هـ حين اعتقل الشيخ أبو الليث الإصلاحي الندوي – أمير الجماعة – مع بعض القادة الآخرين، وشغل المنصب ستة شهور إلى أن ألقي وراء القضبان لمدة سنة. وكان علمًا فذًا، كتب بالأردية والفارسية والعربية، ولم يكتب بالهندية، إلا أن مؤلفاته نقلت إلى المندية والإنجليزية ولخات أخرى. توفي في المندية والمبرع، ١٣٠ نوفمبر في بلدة فول بور بالمنطقة نفسها(١).

صدر الدين بن حسن الحكيم الشهرستاني (١٣٤٨ - ١٠٠٥ه = ١٩٢٩ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

صدر الدين بن حسين الجزائري (١٣١٣ - ١٣٩٦ه = ١٨٩٥ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

صدقة حسن خاشقجي (۱۳۲۸ - ۱۹۲۳ هـ ۱۹۲۹ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صدقي الجباخنجي = محمد صدقي الجباخنجي

 (١) المحتمع ع ١٣٣٥ (١٩/١٠/٩) هـ) ص٥. ووردت ترجمته في ع ١٣٢٧ (٤١٩/٨/٥) لكن يبدو أن فيها خلطًا بينه وبين أمير الجماعة الإسلامية محمد سراج الحسن، فلم أنقل منها شيعًا، وله مؤلفات هناك.

صدقي نور الدين محمد (٠٠٠ - ٢٠١٣هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٣م)

أستاذ علم النفس الرياضي.

من مصر. نال شهادة الماجستير عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) من كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، والدكتوراه من الكلية نفسها بجامعة الإسكندرية، وكتب بحوثاً ودراسات نفسية ورياضية، وحاضر في دورات، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية للبنين في جامعة حلوان. نعي يوم السبت ٢٤ شوال،

رسالته في الماجستير: دراسة مقارنة لظاهرة توزيع الانتباه لبعض الأنشطة الرياضية.

وفي الدكتوراه: دراسة مقارنة للعدوان كحالةٍ وكسِمَة بين لاعبي المنازلات الفردية.

ومما صدر له من الكتب: مدخل لدراسة سلوك العدوان والتعصب والانتماء في مجال الرياضة والتربية البدنية: أسس علمية وتوجيهات إرشادية (مع دلال فتحي عيد)، المشاركة الرياضية والنمو النفسي للأطفال، علم نفس الرياضة: المفاهيم النظرية التوجيه والإرشاد النفسي.

المشاريكة الرياجنية والتحديد المسارية الرياجنية المسارية المسارية

صدى الحرمان = تليلة المهندي

الصدِّيق بن أحمد الغراس (۱۳۴۷ – ۱۹۱۷ه = ۱۹۲۲ – ۱۹۹۱م) تربوي كشفي.

من مراكش. حصل على العالمية في الآداب من الجامعة اليوسفية، وأسَّس جمعية أدبية طلابية أصدرت أعدادًا من مجلة «الشرارة»، ودرَّس، استقرَّ بالدار البيضاء، وأنشأ قيادة سرية للمقاومة الأولية بمراكش، وسُجن وعُدِّب، وبعد الاستقلال انضمَّ إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وظل عضوًا بمجلسه المركزي، واختُطف مرتين، وسهر على إصدار مجلة باسم فرع للكشفية وسهر على إصدار مجلة باسم فرع للكشفية الحسنية بمراكش سماها «مستعد»، وأدار عنيمات صيفية، ومات في ٤ ربيع الأول، محمورة بهما المولى،

صدِّیق بن بکر أحمد دمنهوري (۱۳۲۷ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۶م) وجیه محسن مصلح.



ولد في مكة المكرمة. نشأ على الشهامة والكرم والنخوة، وكان بارًا بوالديه، وتدعو له والدته بقولها «يا صديق إن شاء الله ما ترى الضيق» فلم ير الضيق قط في حياته. وكان يختلط بكبار رجالات البلد والوجهاء والأمراء والوزراء والتجار، ويشترك معهم في أعمال حرة. وكان شغوفًا بالقراءة والمطالعة، وخاصة السيرة النبوية وسيرة الصحابة ورجالات الإسلام، وفي كثير من الأحيان ورجالات الإسلام، وفي كثير من الأحيان كان يُرجع إليه في السؤال عن حادثة تاريخية أو غزوة.. وما إلى ذلك. وكان أهل مكة

(٢) معلمة المغرب ١٩/ ٦٣٢٨.

يسعون إليه من أطرافها لحلِّ مشكلاتهم الاجتماعية ومنازعاتهم المالية، فيجدون الصدر الرحب والحل العادل، ويصلح بينهم، ويفتدي هذا الصلح بماله، أو من أموال أخرى يودعها عنده المحسنون ممن أمور المطلقات والأرامل والمساجين والديات كان يرعاها ويحلها بخبرته وإخلاص نيته، وفي أيام رمضان ولياليه يصعد الجبال ناحية علي، وأجياد، والمسفلة، وغيرها.. فيطرق الأبواب، ويوزع عليهم الأموال.. كان ساعيًا للخير دائمًا.. وجيهًا، رحيمًا بأهله وإخوانه، صادقًا في وعوده، متساعيًا.. توفي في الثاني من شهر جمادى الأولى. رحمه الله (١٠).

صدِّيق رسول القادري (۱۳۰۹ - ۱۴۰۲ه = ۱۸۹۱ - ۱۹۸۱م) ضابط محارب، مناوئ للشيوعية.



ولد في بغداد، درس في إستانبول، وأصبح ضابطًا في الجيش التركي، وحارب في جبهات القفقاس، وأسره الروس، ولما قامت الثورة البلشفية تطوع في الجيش الروسي «الأبيض» الذي شكّل لمحاربة الشيوعية. ومنح رتبة (جنرال)، ومضى إلى الحجاز، فقابل الملك (الشريف) حسين لاستصدار فتاوى ضدَّ الشيوعية، وعاد إلى سيبيريا لاستنهاض هم المسلمين في جنوبي روسيا، لكن جبهة المقاومة انهارت، فعاد إلى العراق

(١) رجال من مكة المكرمة ٢٩٣/٥.

(۲) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٣٦٠/٣٦، ٣٦١، معجم المؤلفين العراقيين ٤٢/٢.

ليعين قائمقامًا لعدة محافظات وعلى مدى سنوات، ثم كان مفتشًا إداريًا، وحارب الشيوعية بكتاباته مرة أخرى، وخاصة عندما استفحل أمرهم في العراق، ثم هدأ عندما اعتلوا سدَّة الحكم، ومات بالبصرة.

وألف كتابين بالعربية: مذكرات القادري في الثورة الروسية العظمى، الخط الأحمر (منددًا بالشيوعية)(٢).

صدِّيق السيد تايب المنشاوي (١٣١٨ - ١٤٠٣ه = ١٨٩٨ - ١٩٨٣م)



من بلدة المنشاة في محافظة سوهاج بمصر. حفظ القرآن الكريم على والده، وتلقَّى علم التجويد في الأزهر على الشيخ صالح العدوي، والقراءات على القارئ محمد

السعودي. درّس في الأزهر مدَّة، وصار شيخ معهد المنشاة. عاد إلى سوهاج ليشتهر ذكره فيها في الصعيد عامة، وتلا في الإذاعة، وفي القصر الملكي بالحجاز، ولم يغادر مصر إلا للحج، وكان عفيقًا لا يساوم على أجر، له تسجيلات نادرة. وله ولدان قارئان:

محمد صدِّيق، ومحمود صدِّيق. توفي يوم الثلاثاء، الأول من جمادى الأولى، ١٥ آذار (مارس)(١٣).

صدِّيق عبدالعظيم أبو الحسن (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

الصدِّيق بن العربي = محمد الصديق بن إبراهيم

الصدِّيق عمر الأزهري (۱۳۰۷ - ۱۶۰۵ه = ۱۸۸۹ - ۱۹۸٤م) شيخ صوفي شاعر.



ولد في أم درمان بالسودان، ونشأ في رفاعة. درس في الأزهر، وأسَّس زاوية برفاعة بعد رجوعه من الأزهر. عمل في الزراعة

وغليه باقع فالعليقة طائلٌ بهنا بنه فرالعربة غبابا من فين أحمدنا النجان غارف علاً وزيع بتنفق الأحب با و يذبت عن وترا لطريق عدوه و يصدّعنه خنا خياً وزبا با ثير ل بجيئة المبيينة قاميما ظهرالعدؤ وقاطعًا إعقا با تيرمى الذهاب باسر صحى فلا رأساً تحريحه ولا أذ نا با فنذ الادلة فن مصادر مشلط حقّ إذا ملكث يَداك بنصا با لا منسن باس العامات ولونكن جمث عليك وكشرث أبنيا با يان فظا خدّ البير سماحة بروا في بالمشكد أبطناك قبابا العند العدر الممنير بسميّة منرب العسعة دعلى فلاك قبابا

الصديق الأزهري (خطه)

(۲) يلابل من السماء ص ۲۷، منة الرحمن ص١٠٤(وفيه وفاته ١٤٠٤هي.

والتدريس، كما وعمل مدة قصيرة في القضاء الشرعي، وأمَّ في مسجد رفاعة، وكان أحد شيوخ التجانية في بلده. وحارب المنكرات. توفي يوم ١٦ شعبان، ٦ مايو برفاعة.

من كتبه: الفواكه الشهية، تذكرة الحبيب، التحية المصطفوية، المعلقة الفكاهية الزراعية، القنبلة الذرية في الردّ على الوهابية، وعشرة دواوين، منها: العقود بين النهود، القنبلة الذرية الشرعية الأزهرية، العرائس الحسان في مدح النبي العدنان، الأزهريات (ح١)(١).

صدِّيق مدَّثِّر أبو القاسم (۱۳۲۸ - ۱۳۲۳ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

ص*دِّیق هندي* (۱۲۷۳ – ۱۶۰۸ه = ۱۸۵۷ – ۱۹۸۷م) مزخرف معمَّر.



من مكة المكرمة. من أعلام فن الزخرفة الإسلامي، المتمثل في الرواشين ذات الأشكال الجمالية البديعة والواجهات الخشبية المزخرفة. ومن أبرز الأعمال الفنية الرائعة التي نفذها الزخارف الإسلامية واللوحات الفنية الموجودة في قاعة المؤتمرات الملحقة بمركز أبحاث الحج بمكة المكرمة، والتي تستخدمها وزارة الحج والأوقاف في إقامة مسابقتها السنوية الدولية لحفظ القرآن الكريم. وقد عاصر أجيالًا، وتمتع بصحة

(۱) معجم المؤلفين السودانيين ١٠٦/٠، معجم البابطين لشعراء العربية (وفيه أنه ولد في قرية الصوفي التابعة للقضارف شرقي السودان)، منتديات رفاعة ٢٠١٢/٩/٢٧م.

جيدة وذاكرة قوية حتى وفاته!<sup>(٢)</sup>.

صفاء أكرم الحيدري (١٣٤٠ - ١٤١٢ه = ١٩٢١ - ١٩٩٢م) شاعر كاتب، محرر صحفي.



أخو الشاعر «بلند». ولد في تركيا أثناء رحلة والده إلى هناك عندما كان ضابطًا في الجيش العثماني. عاد إلى بغداد وانقطع عن الدراسة لينصرف إلى الصحافة والأدب، وآثر حياة التنقل بين الجهات والأحياء دون استقرار نفسى. عين مديرًا للتوجيه والنشر في وزارة الإصلاح الزراعي. وكان عضوًا في جمعية الكتاب والمؤلفين. أصدر مجلة «الأقباس» سنة ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، ثم جريدة «صوت العراق» ولم تدم طويلًا. وجريدة «الأصداء السياسية» سنة ١٣٦٩هـ (۱۹٤٩م)، وجريدة «كلّ شيء» سنة ۱۳۷۰ه (۱۹۵۰م). وذکر أنه تعرض للتفتيش والاعتقال من قبل الحزب الحاكم وأنه فكر في الانتحار ثم صار ينظم قصائد في مدح النظام.. ومات ببغداد.

Jedi i Vilind Jedi i Vilind Jedini de Jedini Jedi

صفاء الحيدري (خطه)

(۲) المدينة ۷٤٤١ محرم ۱٤٠٨هـ.

له من الكتب: الأعمال الشعرية الكاملة، أوكار الليل: شعر، بابلون: أوبرت، الخطيئة، زقاق: ملحمة شعرية، عبث: شعر، قصائد لبطل القادسية، قصائد وبرامج وطنية: شعر، قصائد للوطن، قنوط: شعر، مذكراتي (مخطوط)، يوميات مراهق (قصص)(٢).

#### صفاء الحافظ (۰۰۰ - بعد ۱۳۹۰ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۷۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

**صفاء عبدالعزيز خلوصي** (١٣٣٦ - ١٤١٦ه = ١٩١٧ - ١٩٩٥م) أديب باحث ناقد.



ولد في بغداد، من عشيرة البيات ذات الجذور العربية والكردية والتركمانية، ولذلك كان متآلفًا ومتسامحًا مع مختلف الأقوام والفئات. حاز على الدكتوراه في الآداب من جامعة لندن. درَّس في دار المعلمين العالية التي صارت فيما بعد كلية التربية، عيِّن ملاحظ النشر والترجمة بوزارة المعارف. رحل سنة والتدريس في جامعتي بيل وشيكاغو،أصبح والتدريس في جامعتي بيل وشيكاغو،أصبح أستاذًا متفرغًا في جامعة بغداد عام ١٣٩٢ هـ (١٩٧٨م)، ثم أقام في مدينة أكسفورد بريطانيا، اختير سنة ١٣٩٨ه (١٩٧٨م) للربيئا للمجلس الإسلامي الأعلى للتربية

(٣) موسوعة أعلام العراق ١٠٤/١، معجم المؤلفين العراقيين
 ١٤٣/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٣٩/٤، أعلام
 الأدب في العراق الحديث ٣٣٩/٣.

والتعليم في المملكة المتحدة وأيرلندا. ودعي لإلقاء محاضرات في الرباط والدار البيضاء وطنحة، وألف كتبًا باللغة الإنكليزية عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وكان «لا يدخن ولا يشرب الخمرة». حضر مؤتمرات المستشرقين بميونيخ وكمبردج وموسكو. اعتبر من رواد القصة في العراق، وعمل على تعريف الأدب العراقي الحديث إلى الإنجليز، كما اهتمَّ بالشعر ودرس العروض وألف فيه كتابًا. ونشر بحوثًا في الجلة الإسلامية (إسلاميك ريفيو) ومجلة المحمية الآسيوية الملكية في لندن.

ومن شعره يخاطب السلطان صلاح الدين:

يا قاهرَ الغرب جبَّارَ السلاطينِ توَّجتَ تأريخنا في يـوم حطِّينِ مرَّقتَ خارطةً كانـت مريَّفـةً

مَرْفَتَ خَارِطَةً كَانَتِ مِرْيُفَةً حقَّقتَ نصركَ في شتى الميادين

خضـــدتَ شوكــة أوربــا وقادتمــا مرَّغتَ تيجانما في حمــــأةِ الطيـــن

مرعت بيجاها في حمساهِ الطيسنِ خلعت عاتـق أرنـاط لقالتــه:

هاتوا محمدكم إن شاء يفنيني وجاء جيُّ مليكُ القدس منخذلًا من ذا رأى ملكًا في زيِّ مسكينِ؟

وكان يرى عروبة «شكسبير» وأن اسمه «الشيخ زبير»! مات في لندن يوم ١٣ ربيع الآخر، ٨ أيلول.

من مجموعاته القصصية: نفوس مريضة، أبو نواس في أمريكا، أحببت أميرة عباسية (بالإنكليزية).

ومن مؤلفاته الكثيرة الأخرى: معروف الرصافي، دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية، شواعر العراق المعاصرات، فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة، فن التقطيع الشعري والقافية (جزآن).

ومما حقق ونشر: تاريخ بغداد أو حديقة الزوراء في سيرة الخلفاء لعبدالرحمن السويدي،

تاريخ الأدب العباسي من تأليف رينولد أنيكولسن، القسم الثاني، صورة امرأة لهنري جيمس.

ومن كتبه بالإنكليزية: الإسلام والخيار، الأدب العربي المعاصر، تحليل وتقييم لنهج البلاغة.

وله أيضًا من المطبوع: الأدب المقارن في ضوء ألف ليلة وليلة، جعفر الخليلي والقصة العراقية الحديثة/ جون هامل (ترجمة)، ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي الفتح عثمان بن جني (تحقيق). وغيرها التي ذكرتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(().

#### صفاء كامل الأمين (۰۰۰ - ١٤٣٤هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

صفاء محمد الشاطر (۲۰۱۰ - ۱٤٣٣ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

### صفاء الدين الأعظمي (١٣٦٧ - ١٣٤٧هـ = ١٩٤٧ - ٢٠١١م)



من مواليد بغداد. أخذ عن علمائها، وحصل على إجازات خطية من معظمهم، منهم عبدالقادر الخطيب، ونجم الدين الواعظ، والقراءات السبع سماعًا عن الشيخين محمود سيبويه البدوي وعبدالرافع رضوان، كما (١) أعلام الأدب في العراق الحديث ١٠١/٣، موسوعة أعلام العراق ١٠٤/١، معجم المؤلفين العراقيين ١٣٠/٤،

أجيز بالقراءات العشر وصدِّق عليه من وزارة الأوقاف، عيِّن أستاذًا لكرسيِّ القراءات بجامعة الإمام الأعظم، ودرَّس القراءات في جامعات ومعاهد عراقية أخرى، واختير مستشارًا للقراء العراقيين وحبيرًا فنيًا بشؤون التلاوة، ونال الجائزة الأولى على مستوى قراء الوطن العربي في مسابقة التجويد عام ١٤١٤ه. ثم عمل سنوات قاربًا ومتحدثًا في برنامج (كيف نقرأ القرآن) بالإذاعة المغربية، وأستاذًا للتجويد برواية ورش في معهد الغرب الإسلامي، وشارك في التحكيم بعدة مسابقات وطنية ودولية، وسجَّل لقناة محمد السادس للقرآن الكريم ثلاث حلقات من برنامج (مدارس وشیوخ)، وکان مستشار الرابطة العالمية الإسلامية بصفة خبير فني، وقد أقام بالمغرب سنوات طويلة، وامتلك في مكتبته نفائس الكتب والمخطوطات، وفيها أكبر مكتبة صوتية، تحتوى على تسجيلات (٥٠٠) قارئ من مصر وحدها! توفي يوم الأربعاء ١٠ جمادي الأولى، ١٣ نيسان (أبريل) بالقنيطرة في المغرب.

طبع له: المحيط بأصول رواية قالون من طريق أبي نشيط.

وله (بانتظار الطبع): البيرق الأبرق بأصول رواية ورش من طريق الأزرق، غاية الجود في أصول قراءة عاصم بن أبي النجود. وكان يعكف على تحقيق مخطوط للداني عن مفردة الإمام نافع.

ومن بحوثه في مجاله تخصصه: الوقف والابتداء: آراء واستدراكات على ما فات العلماء، التغني بالقرآن كما ينبغي أن يكون، النقد الإقرائي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى منتصف القرن التاسع الهجري(٢).

#### أبو صفوان = هاشم يوسف الزواوي

(۲) ملتقى أهل الحديث ۲۰۱۰/۱۲/۱۸.

صفوان خلف التلّ (۱۳۵۷ – ۱۶۳۳ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صفوان بن محمود شوقي الأيوبي (١٣٦٦ - ١٤٢٢هـ = ١٩٤٦ - ٢٠٠٢م) فنان تشكيلي تجريدي.



من الكويت، من أصول كردية. تخرَّج في كلية الفنون الجميلة بروما عام ١٣٩٥هـ كلية الفنون الجميلة بروما عام ١٣٩٥هـ في العام نفسه، وشارك في معظم المعارض الجماعية في الداخل والخارج، كما شارك في معرض تركيا، والقاهرة، ومثَّل الكويت في معرض بنغلاديش في عام ١٤١٤هـ وكان عضوًا في الجمعية الكويتية للفنون وكان عضوًا في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، وشارك في افتتاح صالتها، واعتبر رائد المدرسة التجريدية بالكويت والخليج، وبقي أكثر من (٤٠) عامًا يعمل في مجال ومات بعد مرض طويل.

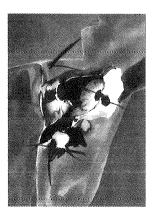

لوحة للفنان صفوان الأيوبي

أُخرج له فيلم وثائقي أنتجه المجلس الوطني للثقافة والفنون(١).

صفوت أرنست فرج (۰۰۰ – ۱٤٣٣هـ = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) باحث في علم النفس.



من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم علم النفس بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام ١٩٩٥هـ (١٩٧٥م). ثم درَّس في جامعات عين شمس والزقازيق والمنيا وأكاديمية الفنون، وفي جامعة وهران بالجزائر، وجامعة الكويت، وجامعة الملك سعود بالسعودية، وأسَّس رابطة الأخصائيين المصرية، وكان مستشار اليونيسيف للتخلف العقلي، وعضو لجنة التراخيص المهنية للعلاج النفسي بوزارة الصحة، وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضو لجنة التباعلس القومية المتخصصة. توفي يوم المثلاثاء بكندا ٢٠ شعبان، ١٠ يوليه.

له عدد من الكتب والبحوث والاختبارات والمقاييس النفسية المتخصصة تدرَّب عليها باحثون.

وطبع له: القياس النفسي، الإحصاء في علم النفس، التحليل العاملي في العلوم السلوكية، الذكاء ورسوم الأطفال، الشخصية أحادية العقلية: خصائص النمط ومتعلقاته، علم النفس الإكلينيكي، مرجع في علم النفس (۱) الوطن (الكويت) ٢٠٠٢/٢/٤، موقع كلكامش

ورسالته في الماجستير: القدرات الإبداعية والمرض العقلي: دراسة للأداء الإبداعي لدى الفصاميين (١٣٩١هـ، ١٩٧١م). وفي الدكتوراه: تنقية اختبارات القدرات الإبداعية: دراسة عاملية ومنهجية لمقاييس

الإكلينيكي للراشدين/ تحرير س.ل.

ليندزاي، ج.ي. بول (ترجمة).

الإبداع(٢).

صفوت حامد مبارك (۲۰۰۰ - ۲۲۲۸ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) كاتب وباحث كلامي إسلامي.

من مصر. أستاذ بجامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أستاذ في المعهد العالي للدعوة الإسلامية في جامعة الإمام بالرياض. درَّسني – عندما كنت طالبًا في المعهد المذكور – مادة الفرق والمذاهب المعاصرة، وكان مثقفًا متمكنًا، عارفًا بالمذاهب السياسية المعاصرة وعارفًا بالدين، يتقي درسه بسهولة، وكأنه كان مهمومًا، فلا يكاد يبتسم، بل كان مريضًا بالقلب، يتنفس يكاد يبتسم، بل كان مريضًا بالقلب، يتنفس يتردَّدُ على الأطباء، ثم عاش بعدها ربع قرن، رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. مات نحو رحب، آخر تموز (يوليو).

له كتاب حيد، ولعله الوحيد له، عنوانه: الفكر الماركسي: دراسة تحليلية نقدية.

صفوت زید (۲۰۰۰ - ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

صفوت الشوادفي = محمد صفوت الشوادفي

 (۲) مما كتبه محمد نبيه إسماعيل في موقع (صدى مصر) (إثر وفاته)، مع إضافات ببليوجرافية.

٢٠٠٩/١١/١٩م. ولوحته من شبكة آسيا إن.

صفوت عبدالمجيد (۲۰۰۰ – ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

صفوت فرج = صفوت أرنست فرج

صفوت كمال محمد (۱۳۵۰ - ۱۶۳۰ ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۹م) باحث في المأثورات الشعبية.



من مصر . حصل على إجازة من قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ودرَّس مادة الفنون البيئية في كلية الفنون التطبيقية، ومادة الأساطير في كلية الفنون الجميلة بجامعتي القاهرة والإسكندرية، والمأثورات الشعبية (الفولكلور) ومناهج البحث في المعهد العالى للفنون الشعبية، وعمل في مصلحة الفنون، ورئيسًا للسكرتارية الفنية، وكان أول معد لبرنامج الفن الشعبي بالتلفزيون. عضو في محامع ولجان، منها مجمع الموسيقي العربي، ومنظمة الفولكلور الدولية، وعضو المحالس القومية المتخصصة، وشارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، وأشرف على رسائل علمية، وحصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، وكانت وفاته في ٢٣ ربيع الأول، ١٩ مارس.

وله تآليف، منها: من فنون الغناء الشعبي المصري: مواويل وقصص غنائية شعبية، الأمثال الكويتية المقارنة (مع أحمد البشر الرومي ومحمد عمران)، الحكايات الشعبية الكويتية: دراسة مقارنة، مدخل لدراسة الفولكلور الكويتي، من عادات وتقاليد الزواج بالكويت، التراث الشعبي وثقافة

الطفل، المأثورات الشعبية علم وفنّ، من أساطير الخلق والزمن(١٠).

#### **صفوت نديم الداودي** (۱۳۷۳ – ۱۱۶۱۸؟ = ۱۹۵۳ – ۱۹۹۷م) خطاط.

من كركوك. من الأكراد. حصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة السليمانية، وعمل في المصارف، ثم في المعاهد الإسلامية. أُجيز من شيخ الخطاطين حامد الآمدي عام العربي، وابتكر أساليب فنية في تعليمه، أقام عدة معارض وفاز بجوائز عالمية. كان لديه مشروع كتابة القرآن الكريم ولم ينجز. ترك الكثير من الكنوز الخطية، وليت آثاره جُمعت في كتاب.

أصدر كراسات عديدة في تعليم أساسيات الخط، وله بحوث منشورة وأخرى غير منشورة (٢).

صفوت نور الدين = محمد صفوت نور الدين

صفي الرحمن بن عبدالله المباركفوري (۱۳۲۱ - ۱۲۲۷ه = ۱۹٤۲ - ۲۰۰۲م) داعية ومحدِّث سلفي.



ولادته في قرية حسين آباد التابعة لمدينة

(۱) الموسوعة الحرة ۲۰۱۱/۲/٦م، اليوم السابع

(۲) موقع «الكاتب العراقي» ۱۶۲۲/۱۲/۶هـ. وما كتبه عبدالحكيم نديم في الحوار المتمدن ع ۲۷، (۲/۲۲/۲۸م) واسمه فيه: صفوت محمود نديم.

بنارس بالهند. درس في المدرسة الإسلامية فيضي عام، وفي مدارس أخرى: مبارك فور، والهباد، وسيلمى، وحصل على شهادة الفضيلة في الأدب العربي. ثم درَّس الفقه وأصبح أمير جمعية أهل الحديث المركزية وأصبح أمير جمعية أهل الحديث المركزية السعودية عمل بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عشر سنوات، ثم كان باحثًا في مكتبة الما السلام بالرياض. وكان سلفيًا بحزم. مات في قريته يوم الجمعة ١٠ ذي القعدة، الأول في قريته يوم الجمعة ١٠ ذي القعدة، الأول

قدِّمت في جهوده الدعوية رسالة ماجستير بعنوان: الشيخ صفي الرحمن المباركفوري ودوره في الدعوة إلى الله تعالى/ أحمد عبد السعيد (جامعة الأزهر في شبين الكوم، ١٤٣٠ه).

له تصانيف عديدة، منها: إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب، الأحزاب السياسية في الإسلام، إتحاف الكرام: تعليق على بلوغ المرام (٢مج)، الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية (حصل به على جائزة رابطة العالم الإسلامي، وتُرجم إلى أكثر من (١٥) لغة)، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، منة المنعم في شرح صحيح مسلم (٤مج)، وإنك لعلى خلق عظيم: الرسول صلى الله عليه وسلم (إعداد وإشراف)، تفسير الجلالين (تعليق). وله كتب أخرى بالأردية (٢٠٠٠).

#### صفية زكي المهندس (۱۳۲۱ – ۱۲۲۸ هـ = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۷م) مذيعة إعلامية.

ابنة اللغوي المعروف، أخت الممثل فؤاد، زوجة

(٣) موقع «العربية» بتاريخ ٢١/١١/١١هـ، البعث الإسلامي (محرم - صفر ١٤٢٨هـ) ص) ٩٦، المدينة على ١١٠١ (١١/١٢/١١/١١هـ) ص ٢٠٠١ (السعودية) ع ٢٠٠١ (٢٠/١١/١١)هـ) ص ٧٦.

الإذاعي محمد محمود شعبان «بابا شارو». حصلت على إجازة في اللغة الإنجليزية، بدأت عملها الإذاعي سنة ١٣٦٧ه (١٩٤٧م)، واشتهرت بتقديم برامج المرأة، وكانت أول صوت نسائي ينطلق من الإذاعة، وتدرجت في المناصب الإذاعية حتى كانت أول امرأة تتسلم رئاسة الإذاعة المصرية عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م). وهي التي شجعت أخاها على التمثيل! اختارها فيلم بانوراما المرأة المصرية عام ١٤٠٩هـ واحدة من أشهر نساء القرن العشرين! وكانت عضوًا بمجلس الشورى، وبالمحلس القومى للفنون، وبمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيسة شرفية لمهرجان القاهرة بالإذاعة والتلفزيون عام ١٤١٩ه، كما اختيرت (أمًا) للإذاعيين عام ١٤١٨ه! ماتت يوم الأربعاء ٢٧ جمادي الأولى، ١٣ حزيران (يونيو)(١).

صفية عبدالحميد عنبر (۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) كاتبة روائية.

ولدت في المدينة المنورة، وعاشت مدة في المنطقة الشرقية مع زوجها حيث عمله. انتقلت مع زوجها إلى لندن في الملحق الثقافي بالسفارة، وهناك تثقفت في إطار مفتوح، حيث بقيت فيها (٣٠) عامًا، وذكرت أن بقاءها هناك أثر فيها أيما تأثير. نشرت مقالات في الصحف، مثل (الشرق الأوسط) ، و(اليوم) الصادرة في الدمام، وجميع كتاباتها تتمحور حول علاقة الرجل بالمرأة. توفيت في شهر رمضان.

لها ثماني روايات ومجموعة من الكتب، منها: عفوًا يا آدم، وهج من بين رماد السنين، افتقدتك يوم أحببتك، جمعتنا الصداقة وفرَّقتنا التقاليد، أنت حبيبي لن نفترق معًا

(۱) الشرق الأوسط ع٥٠٤٢ (١٠٤٢٨/٥/٢٨)، الأهرام ع٤٠١٩٤ (بالتاريخ السابق)، وع ٤٠٢٩ (٤/٨/٦/٩).

إلى الأبد، باسمة بين الدموع، أوراق مبعثرة من زوبعة العمر، (٤ج)، ثمن عمري<sup>(٢)</sup>.

صفیة عبدالرحمن أبو عوف (۰۰۰ – ۱۶۲۸ ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

صفية بنت عبدالنبي آل نصر الله (١٣٦٣ - ١٩٤٧ هـ = ١٩٤٤ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

صفية محمود سالم (۰۰۰ – ۲۰۲۴ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

صقر إيليا الخوري (١٣٥٣ - ١٤٢٨ه = ١٩٣٤ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

**صقر الرشود** (۱۳۲۱ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۶۲ - ۱۹۷۹م) کاتب ومخرج مسرحي.



ولد في الكويت. عمل خلال حياته القصيرة في خدمة المسرح بالخليج العربي. أسَّس عام ١٣٨٠ه (١٩٦٠م) مع آخرين المسرح الوطني الكويتي، وشارك في تأسيس مسرح الخليج إعدادًا وتأليفًا. أخرج الكثير من المسرحيات، ونشر بعض مقالاته في الصحف والمحلات الثقافية والأدبية. توفي في حادث سيارة بالإمارات.

(۲) عكاظ ع ٤٠٨٨ (٨/ ١٤٣٣/١هـ)، وكالة أنباء الشعر(۲) ١٢/٩/١٨م، معجم القاصات والروائيات ص٧٥.

ومما كتب فيه: صقر الرشود: مبدع الرؤية الثانية/ محمد حسن عبدالله. - الكويت: جامعة الكويت، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، ١٤٠٠هـ، ٢٧٥ص. وألّف عدة تمثيليات منها: فتحنا، أنا والأيام، الحاج: (٣).

صقر بن سلطان القاسمي (۱۳٤٣ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۳م) حاكم الشارقة.



ولد في الحيرة بالشارقة، وتولى حكمها، ونشر بما التعليم، وكان ذا ميول ناصرية، وقف عام ١٣٨٤ه ضد السلطات البريطانية... وخوفًا من تسلل نفوذ مصر الناصرية إلى الخليج كانت نهاية حكمه على يد بريطانيا عام ١٣٨٥ه، وألقت القبض عليه ونقلته إلى البحرين، وعاش لاجئًا سياسيًا في القاهرة التي اختارها له، وعاد متخفيًا عام ١٣٩١هـ فقتل مع ثلة من رجاله خالد بن محمد القاسم (حاكم الشارقة من بعده، وكان ابن عمه)، وتدخل جيش اتحاد الإمارات لئلا يسترد السلطنة، وسُجن إثرها ثلاث سنوات في زنزانة انفرادية وخمس سنوات تحت الإقامة الجبرية، وبعدها ظل يتردد بين القاهرة وأبو ظبى حتى وفاته. وقد جعل من سكنه ندوة للأدب والشعر، وكان من أبرز شعراء المنطقة. نشر شعره في مجلة الأديب،

(٣) مشاهير الشعراء والأدباء ص ٢٩، التذكرة في أحداث القرن العشرين ص ٩٢، الفهرست المفيد في تراجم أعلام الخليج ٧٨/١ تاريخ الحركة المسرحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ص ٢٩.

وشارك في الندوة اللبنانية، وفي مصر حيث ندواتها ومؤتمراتها الأدبية ومحالسه مع الشعراء والمفكرين والأدباء والسياسيين، وفي غيرهما من الدول العربية. وكانت لديه مكتبة ضخمة. توفى يوم الجمعة ٢٦ جمادي الآخرة، ١٠ كانون الأول (ديسمبر). وصدر فيه كتاب: شعر صقر بن سلطان القاسمي: دراسة نقدية/ عزيزة عبدالله الطائي. - عمان: دار جریر، ۱۲۳۱ه، ۲ ه ۳ ص.

ودواوين شعره هي: وحى الحق، الفواغي، في جنة الحب، صحوة

المارد، لهب الحنين (ديوان صقر بن سلطان القاسمي)، عشرون قصيدة حبّ/ جمعها يوسف السالم. وصدرت أعماله الشعرية الكاملة بجمع وتحقيق ابنته ميسون(١).

صقر علي العمري (تكملة معجم المؤلفين)

صقر بن محمد القاسمي (1771 - 1731 = . 181 - . 1. 14)

(١) شعراء من الإمارات ص٥٩، الكتاب الذي صدر فيه، الرسائل (الأخطل الصغير) ص٩، شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة ص٣١، ٨١ - ١٩٠، ٥٥٠ - ٥٥٤، ٥٦٠. والصورة من موقع صدانا.

#### SAOR BIN SULTAN AL QASIMI BULER OF SHARIAH AND ITS DEPENDENCIES

SHARJAH



كاشعه الشارقة ومُلجَمّا بهنا

متيقرز بسيلطان لقايين

الشادق : تعزيزا في المرام > ~ د

اختالج بمرابعط لمركل

حرسك دود وحماك المثير وسرببوك هذه العثي لبل بكنام فالم مراشات والمسواق والعولاله بعام المحتى

أختاكم انا اسف لسع تمكنتي مهزيا يثك مرق ثانيه كا معتم خنصات بعثث وبنتاحن لمعاد الدعد ما حيلة نام له صفية را عالها، معذا المساء الما المساء بينان بالراقدان بنع دليان اسلس ولسيدني أكدوا برنسشدم رمنا لي صعيف مهدليد عليت فالدر المال المال المالية الما رغيات نصلدانه وعدلا

صقر بن سلطان القاسمي (خطه في رسالة منه إلى الأخطل الصغير)



من عائلة القواسم برأس الخيمة، الذين أسَّسوا فيها دولة القواسم عام ١٦٠هـ. تعلم على أيدي معلمين من نجد، وقد تعلم القرآن الكريم والعلوم الدينية والعربية. تولى إمارة رأس الخيمة بعد أن تنازل له عمه الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، وبقى في الحكم أكثر من (٦٠) عامًا، واعتبر أقدم حاكم إمارة في العالم، وكان قد تولى الحكم في ١١ رمضان ١٣٦٧ه (أثناء الحرب العالمية الثانية)، وانتخب رئيسًا لجلس حكام إمارات الساحل قبل قيام الاتحاد، وأعلن انضمام

إمارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ٢٥ ذي الحجة ١٣٩١ه. وركز على إرساء الوحدة الوطنية بين القبائل، واهتم بالتعليم والجال الصحى والاقتصادي وما إلى ذلك. توفي صباح يوم الأربعاء ١٩ ذي القعدة، ۲۷ تشرين الأول (أكتوبر)<sup>(۲)</sup>.

صقر يوسف صقر (1371 - 7731a = P791 - 11.74) كاتب أديب.



من مواليد قرية بجة في قضاء جبل بلبنان، من الموارنة. تعلم في مدرسة قريته، وفي مدرسة ميفوق التابعة للرهبانية اللبنانية. ثم مارس التدريس، وكتب مقالات وأبحاثًا في صحف ومحلات عديدة، ولم ينتسب إلى حزب. وكان مؤمنًا برالعروبة) و (الاشتراكية). تولى تحرير الملفات الشهرية في المركز العربي للمعلومات بجريدة السفير، وكان صاحب ندوات ومحاضرات عديدة، وترك مكتبة غنية بكتب ومخطوطات وجرائد ومجلات قديمة، وقد سكن بيروت وبما مات، يوم الجمعة ١٧ جمادي الآخرة، ٢٠ أيار.

وصدر له من الكتب: تاريخ بجة وأسرها في لبنان وبلدان الاغتراب، حليم الحاج: سيرة زميل، ماو تسى تونغ: العملاق الذي ترفض أمريكا أن تراه، الكنيسة المارونية: صراع اللتينة والتراث المشرقي، عائلات حكمت لبنان، قصة الصحافة في لبنان، أساقفة

<sup>(</sup>٢) العربية نت ١٤٣١/١١/١٩هـ، دليل الإعلام والأعلام ص٢٠١١/٤/٢ الموسوعة الحرة ٢٠١١/٤/٢م.

ولد في قرية القلعة بمديرية رازح، في محافظة

صعدة باليمن، ودرس في الأخيرة على عدد

من العلماء، منهم مجد الدين المؤيدي،

وأجاد في علوم كثيرة، ثم عمل في التدريس

والإفتاء والإصلاح بين الناس، وبني مدرسة

بجوار منزله في مدينة صعدة؛ فتخرج عليه

جماعة من العلماء. وكان زيديًا متعصبًا،

وتعرض لمضايقات الأجل ذلك، ومن (حزب

الحق) الذي تزعمه الحوثي، وخلال الحروب

التي جرت في صعدة بقيادة المذكور، كان هو

المتهم الرئيسي في إنشاء ما يسمى بتنظيم

(الشباب المؤمن)، واعتبرته السلطة أحد

دعائم التوجيه الثقافي للحوثيين، ثم لجأ إلى

نحران بالسعودية، وبها مات مريضًا يوم ١٢

من مؤلفاته المطبوعة: القول المبين في الرد على

المتطرفين، القول الحق، العقيدة الأصولية،

النصيحة العسجدية، النور الواضح، أساس

الإيمان، مفاهيم الإسلام، الفضائل الحسنة،

مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،

مختصر أصول الفقه، مختصر النحو، الجواب

على رسالة علماء الأهنوم، تفسير جزء عمَّ

وتبارك، نسك الحج والعمرة، منسك الزيارة،

النظم البديع، ديوان شعر ردًا على أحد

علماء نحد. وله كتب مخطوطة ذكرت في

(تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٤)</sup>.

جمادي الأولى.

ورهبان، كتاب الشهيد. وذكر أنه سيصدر له: قوافل الرواد وسير أعلام وشخصيات لبنانية وعربية (٤ مج)(١١).

#### **صلاح أحمد** (نحو ۱۳۶۱ - ۱۶۱۹ه = نحو ۱۹۲۸ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح أحمد إبراهيم (١٣٥٢ - ١٤١٣ه = ١٩٣٣ - ١٩٩٣م) شاعر وكاتب دبلوماسي.



ولد في أم درمان بالسودان من أسرة ذات علم ودين، وقرأ القرآن الكريم على والده وحفظ أجزاء منه، تخرَّج في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الخرطوم، وتأثر بالدكاترة محمد النويهي وإحسان عباس وعبدالله الطيب وغيرهم من أساتذة الأدب العربي، كما تأثر بالشعراء الرومانسيين البريطانيين. وعمل في السلك الدبلوماسي إلى جانب كتابته الشعر والنقد، وعمل سفيرًا السودان في الجزائر، وقد شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية، واستقر بباريس، ومات هناك في ٢٦ ذي القعدة، ٢٦ أيار (مايو).

أصدر بالاشتراك مع صديقه علي المك مجموعة قصصية بعنوان «البرجوازية الصغيرة وقصص أخرى»، كما صدرت له مجموعتان قصصيتان أخريان بعد وفاته، ودواوينه:

(۱) جریدة السفیر ع۱۱۸۹۲ (۲۰۱۱/۰/۲۱)، وع ۱۸۹۰ (۲۰۱۱/۰/۲۰).

يا وطني، غابة الأبنوس، محاكمة الشاعر السلطان الحائر (قصيدة طويلة بالعامية في محاكمة النميري)، غضبة الهبباي، نحن والردى. ومن الكتب التي ترجمها: النقد الأدبي/ وليم فان أوكونور، الأرض الآثمة/ باتريك فان رنزبيرج (٢).

#### صلاح أحمد بهاء الدين (۰۰۰ - ١٤٣٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح أحمد السامرائي (٠٠٠ - بعد ١٤١٠ه = ٠٠٠ - بعد ١٩٩٠م) عالم داعية.

من العراق.

له كتب ورسائل، من مثل: الأربعون التيمية (شرح وتخريج)، الفراسة لابن قيم الجوزية (تحقيق وتعليق)، قصة الإسراء والمعراج من الأحاديث الصحيحة (جمع وترتيب)، مختصر شرح العقيدة الطحاوية (اختصار وتخريج)<sup>(7)</sup>.

### الضور اسمسسدة ابن عيم الجسسوزية رسه ادس ۱۱۱ - ۱۱۱ سدو دسد سساح اسم السامران

صلاح بن أحمد فليتة (١٣٥٥ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٨م)

عالم زيدي.

صلاح أبو إسماعيل (١٣٤٦ - ١٤١٠ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٠م) داعية إسلامي إصلاحي.

(٤) موقع مدونة زيد المحبشي (شوال ٢٩١٤١هـ).

- (۲) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ۲۳۱، معجم المؤلفين السودانيين ۱۱۱/۲، الفيصل ۲۰۰۶ (صفر ۱۲۱۵هـ) ص۱۳۸.
- (٣) تنظر عناوين بعض كتبه في: معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٤٧/٤.

هو صلاح أبو إسماعيل محمد عبدالرحيم.



ولادته في قرية بمرمس التابعة لمركز إمبابة في محافظة الجيزة بمصر. تلقَّى علومه في الكتاتيب والمعاهد الأزهرية، ثم تخرج من الأزهر عالمًا، ومارس التعليم في المدارس الحكومية المصرية، وانخرط في سلك الدعوة الإسلامية منذ وقت مبكر. عايش تجربة الاعتقال مرتين: الأولى عام ١٩٥٤م، والثانية عام ١٩٦٥م وذلك ضمن جماعة الإخوان المسلمين، وخاض الحياة النيابية دفاعًا عن مبادئه، ولم يثنه حظر العمل الإسلامي رسميًا عن التماس السبل للصدع بكلمة الحق، فانخرط في حزب مصر، ثم حزب الوفد، ونجح نائبًا في مجلس الشعب، ثم ترك حزب الوفد لينضمَّ إلى حزب الأحرار، ويصبح نائبًا لرئيسه. رفع شعار «أعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين». وكان قد دخل البرلمان المصري منذ عام ١٣٩٦ه (١٩٧٦م) وحتى وفاته رحمه الله. أقام العديد من المبارزات الفكرية والدينية، وضرب المثل لإنفاق المال في خدمة الدين، فأنشأ في بلدته مجمعًا ضخمًا للمعاهد الأزهرية يضمُّ مختلف مراحل التعليم، وشيَّد مسجدًا كبيرًا، وأسهم بالمال وبالجهود في إنشاء حوالي خمسين معهدًا دينيًا. وقد عرفته الجماهير المسلمة وهو يدعو إلى لإسلام من منابر المساجد، وفي الندوات، والمحاضرات، وفي المؤتمرات الإسلامية، وعبر صفحات الجرائد، وفي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكتب مقالات كثيرة، وله مواقف شهيرة. وكانت بداية نشاطه عن طريق خطبة الجمعة في زاوية صغيرة في حي الدقى بالقاهرة،

وسرعان ما اجتذب إليها مئات المصلين، وتزايدت أعدادهم .. كان من ألمع قادة الصحوة الإسلامية - كما يقول الشيخ محمد الغزالي - ومن أنصعهم بيانًا وأعمقهم إيمانًا.. وكان يعتمد في دعوته إلى الإسلام على تفسير القرآن الكريم. واحتلت مقاومة العلمانيين والشيوعيين جانبًا بارزًا في حياته. جاهد مع زملائه في البرلمان لإصدار قوانين الشريعة الإسلامية، وقد جمع هذه القوانين وأعدُّها لتكون تحت مسؤولية المحلس، ولم يترك فرصة إلا وتكلم في الجلس مناديًا بتطبيق الشريعة الإسلامية، ومنتقدًا القوانين التي تتعارض معها، ومطالبًا بتعديلها. وقد سمعت الشيخ على الطنطاوي يثني عليه كثيرًا ويعده من عباقرة المسلمين في هذا العصر، لما كان له من أثر في السياسية الإسلامية، وما أحدثه من تغييرات في وجهات نظر الجماعات والأحزاب الإسلامية في العالم من خلال مشاركاتها السياسية. أدركه الأجل يوم الاثنين ٤ ذي القعدة، ٢٨ أيار (مايو)

له حلقات إذاعية في تفسير القرآن العظيم لتلفاز أبو ظبي وصلت إلى ٥٠٠ حلقة في عام ١٤٠٥ وتفسير سورة يوسف في ثلاثين حلقة لتلفاز دولة البحرين. ومئات الحلقات لتلفاز قطر في إطار البرامج الدينية. وعشرات المشاركات في الحلقات الدينية لتلفاز سلطنة عُمان. وثلاثون حلقة في التفسير لتلفاز السعودية. وموضوعات متعددة سجلها لإذاعة الكويت، انتظم كل منها ثلاثين حلقة، منها: أسلوب الإسلام، في بناء الإنسان، العدل في الإسلام، الإسلام والقتال.

في مطار أبو ظبي وهو يستعدُّ للعودة إلى

مصر. بعد جولة له علمية. ونقل جثمانه

إلى القاهرة.

وجمعت جمعية عبدالله النوري الخيرية مجموعة أحاديث له عن «اليهود في القرآن» وأخرجتها في كتاب بمذا العنوان، طبع أكثر

من مرة، ووزع مجانًا.

وصدر كتاب بعنوان: شهادة الشيخ صلاح أبو إسماعيل في قضية تنظيم الجهاد. وله مؤلفات مخطوطة، مثل: هؤلاء هم اليهود، شريعة الله حاكمة، تأملات في القرآن الكريم، ديوان شعر ضخم(١).

صلاح بسيوني (١٣٥٠ - ١٣٢٣ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٢م) دبلوماسي حقوقي.



ولد في القاهرة. تخرج في كلية الحقوق. وكيل النائب العام. تنقل في الأعمال الدبلوماسية بسفارات مصر في لندن وباريس. سفير مصر في المجر وأثيوبيا والاتحاد السوفيتي. مدير إدارة البحوث والمعلومات بوزارة الخارجية، سكرتير تنفيذي لمنظمة الوحدة الإفريقية. أسسً المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وعمل بالمحاماة.

من كتبه: مصر وأزمة السويس<sup>(٢)</sup>.

صلاح البكري = صلاح بن عبدالقادر البكري

صلاح بيطار = صلاح الدين بن محمد خير بيطار

<sup>(</sup>۱) الخيرية (الكويت) ع۱٦ (ذو الحجة ١٤١٠)، المجتمع ١٦٤٠/١١/١١هـ، المدينة ١٤١٠/١١/١هـ، المسلمون ع٢٨٩ (١٤١٠/١١/١٥)، وع ٢٨١ (١٤١٠/١١/١١هـ)، وله ٢٨١ (١١/١٢/١١)، وله ترجمة طويلة في كتاب: علماء ومفكرون عرفتهم ١٤١/٢ ... ١٥٠١، معجم البابطين لشعراء العربية.

 <sup>(</sup>۲) الأهرام ع ۲۳۰۱۱ (۱۲۳/۹/۱۶)، موسوعة أعلام مصر ص ۲۲، BBC العربي.

صلاح التهامي (۱۳۲۱ - ۱۹۱۸ه؟ = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۷م) من رواد الفيلم التسجيلي بمصر.



حصل على إجازة في الإنجليزية من جامعة القاهرة، ودبلوم من معهد الصحافة العالي، وتلقى دراسة عملية في السينما. عمل في الصحافة، كتب السيناريو، رئيس اتحاد السينمائيين التسجيليين العرب. قدم العديد من الأفلام التسجيلية التي تسجل معالم التطور في مصر، اشترك في عدة مهرجانات عالمية. قدم ما يربو على ١٠٠ فيلم. حصّل جوائز عديدة.

وترجم كتاب: السينما التسجيلية عند جريرسون/ فورسيث هاردي، وكتاب: الفنّ السينمائي/ فيسفولد بودوفكين(١١).

صلاح توفيق علي البزاز (١٣٦٥ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٤٥ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

**صلاح جاهین** (۱۳۶۹ – ۱۶۰۶ه = ۱۹۳۰ – ۱۹۸۹م) فنان، زجَّال، رسام کاریکاتیر.



(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٧١٠

اسمه في بطاقته الشخصية: محمد صلاح الدين جاهين. وفي مصدر آخر: محمد صلاح الدين حلمي نجل بهجت أحمد حلمي المستشار بمحكمة الاستئناف. واختار اسم صلاح جاهين لأنه اسم جدمن أجداده.

حصل على إجازة في الحقوق، بدأ حياته الفنية المتميزة منذ أن كان عمره ١٣عامًا!، واشترك في إصدار مجلة «صباح الخير»، ثم انضم إلى أسرة تحرير (الأهرام) منذ أول مارس (آذار) عام ١٩٦٢م، ليطالع القراء كلَّ صباح كاريكاتيره على صفحاتها. وقد اختارته وزارة الثقافة المصرية ليكون مسؤولًا عامًا عن ثقافة الطفل وفنه، مما دفعه ليكتب عدة أعمال استعراضية للصغار. وكان فنانًا شموليًا، فهو رسام معروف، اشتهر بأعماله الكاريكاتورية في أشهر الصحف المصرية، وهو شاعر شعبي زجَّال، عبر من خلال شعره العامي عن العديد من القضايا التي مرَّت بمصر. وهو ممثل، قام بعدد من الأدوار السينمائية، كما كتب قصة فيلم «تحت تهديد السلاح» وحكاية «الليلة الكبيرة» التي أصبحت من كتب الأطفال المشهورة. وكان أمين الاتحاد الاشتراكي في دار روز اليوسف، ثم اختير عضوًا في تنظيم طلبة الاشتراكيين. وكان مستهزئًا بالآداب الإسلامية وبعلماء المسلمين، سيء المشرب، وقد جوبه باستنكار ورد عنيف من العلماء. وقد اختلف مع الشيخ محمد الغزالي في الرأي عند مناقشة مشروع الميثاق الوطني سنة ١٣٨٢ه (١٩٦٢م)، مما أثار عليه طلاب الأزهر، فتجمهروا أمام جريدة الأهرام مطالبين بالقصاص منه. وقد سخر من عمامة العلامة محمد الغزالي، فرد عليه قائلًا: إن تحت هذه العمامة رأسًا يفكر لم يركع لغير الله. كما سخر من الإسلام على صفحات مجلة روز اليوسف برسومه،

على قيمه. ثم إني وقفت على قصيدة دينية جميلة له، ذكر أنه آخر ما كتبه. كما أثبت له صورتين مغايرتين(؟)، فلعل في الأمر شيئًا لم تعلنه مصادر ترجمته. والله أعلم. وقصيدته هي:

ر غنوة للأطفال مين اللي كوَّر الكرة الأرضيَّة؟ مين اللي دوَّرها كده بحنيَّة؟ مين اللي في الفضا الكبير علقها؟ ما تقعش منها أي نقطة ميَّه؟ مين اللي عمل البني آدمين؟ مفكرين ومبدعين؟

مين اللي أدانا عقول وقلوب وشفايف تسأل: هو مين؟

مين اللي دايمًا صاحي واخذ باله وكلنا بنحبه... حل جلاله؟

ربنا احنا بنحب ربنا... وربنا بيحبنا ويكبنا أكثر كمان... لما نحب بعضنا

وهي طويلة.

ومات في ۱۲ شعبان، ۲۱ أبريل. وذكرت الصحف المصرية أثناءها أنه توفي بمرض الاكتئاب! ولعله كان نادمًا على ما فات؟



توقيع صلاح جاهين

ومماكتب فيه:

صلاح جاهين/ فؤاد رضا رشدي.

أيام مع صلاح جاهين:[التداخل ونزيف الزمن]/ مني قطان.

أيام صلاح جاهين/ محمد توفيق.

صلاح جاهین أمیر شعراء العامیة/ محمد بغدادی

ومن دواوينه الشعرية: زهرة في موسكو، كلمة سلام، موال عشان القتال، رباعيات،

وجعل من رسوم له وكلمات غمزًا ولمزًا وحربًا

قصاقيص من ورق، أنغام سبتمبرية، عن القمر والطين، أزجال صحفية، أشعار العامية المصرية، الأغاني، دواوين صلاح جاهين، سداسية صلاح جاهين الكاريكاتيرية. وذكر له غيرها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

صلاح جدید (۱۳۴۸ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۹م) سیاسی وقائد عسکري.



ولد في قرية دوير بعبدة من ريف جبلة بسورية، انتسب في أول الأمر إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثم انضمَّ إلى التشكيلات العسكرية لحزب البعث، وسُجن في مصر مدة قصيرة بعد انفصالها عن سورية عام ١٣٨١ه (١٩٦١م) وأصبح عضوًا بارزًا في اللجنة العسكرية التي أطاحت برئيس الجمهورية ناظم القدسي وحكومته في ٨ آذار ١٩٦٣م. وحين دبَّ الخلاف بينه وبين القيادة القومية في دمشق، بلور تكتلًا عسكريًا داخل الجيش مناوتًا لقيادة الحزب، وقاد انقلاب ٢٣ شباط ١٩٦٦م الذي عزل أمين الحافظ من رئاسة الدولة، وزجَّ بأعضاء القيادة القومية في السجن، وعينوا نور الدين الأتاسى رئيسًا للدولة، ويوسف زعيِّن رئيسًا للوزراء، والمترجم له صار أمينًا

(۱) أعلام الصحافة في الوطن العربي ١/٣٧٠، أعلام وأقزام (٥٨٢/١ خمسون ٥٨٢/١ خمسون م١٦٠، خمسون مخسون م١٩٠٠، أعلام مصر في القرن العشرين ص١٦٠، خمسون شخصية ص٩٦٠، الأهرام ع٤٠٣، ٣٦٢٩(١٥)، ١٤٥٨، والعدد الذي يليه، الأخبار ع١٠٥، ١١٠٨، الغيصل ع١١٢ (شوال حدث في مثل هذا اليوم ١١٢١، الغيصل ع١١٢ (شوال ص١٤٠٦) ص١٤٠، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص١٤٠.

قطريًا وأمينًا عامًا مساعدًا للحزب. وفي عام ١٩٦٨م تجدد الصراع للسيطرة على الحكم بين جناحين للحزب، يمثلهما المترجم له، وحافظ الأسد الذي كان وزيرًا للدفاع آنذاك، وعلى أثر أحداث أيلول ١٩٧٠م في الأردن أرسلت الحكومة السورية قطاعات عسكرية من الجيش السوري لدعم المقاومة الفلسطينية في المواجهة العسكرية مع الجيش الأرديى، إلا أن حافظ الأسد اعترض، وأمر القوات السورية بالتراجع عن مواقعها. وكان ذلك مدعاة لصراع جديد، انتهى بانقلاب عسكري سيطر فيه حافظ الأسد على الحكم في نوفمبر ١٩٧٠م، فاعتقله مع عناصر بارزة من مجموعته، ومات في السجن. على الرغم من أنه كان من طائفته. وذكر أنه كان ذا ميول (اشتراكية تقدمية)(٢).





من مصر. حصل على إجازة في العلوم من جامعة القاهرة، وتخصّص في الصحافة العلمية. بدأت مسيرته الصحافية في جريدة «أخبار اليوم»، ومنها انتقل إلى «الأهرام» رئيسًا للقسم العلمي بما، ورئيسًا لتحرير مجلة

«الشباب وعلوم المستقبل» التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، وكان صاحب فكرة إنشاء نوادي العلوم عام ١٣٨٩ه (١٩٦٩م)، وقام بدور من خلال رعايته لتلك النوادي، ومشاركته في العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية. وكان رئيس اتحاد الصحافيين المخلس الأعلى للصحافة في مصر، ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. وحصل على وسام الجمهورية ووسام الفنون والعلوم.



صلاح جلال كان نقيب الصحفيين بمصر

ومن كتبه: عبقرية الحضارة العربية: ينبوع النهضة/ تحرير جون هايز (ترجمة بالاشتراك مع آخرين)، الإنسان والفضاء/ إشراف ليسترم. هيرش (ترجمة)، رحلة صحفية مع الطب والعلم في الصين، ماذا بعد القمر: مختارات من تقارير الإدارة القومية للملاحة الحوية (ناسا) (تحرير وترجمة)(٣).

صلاح جلال (۱۳۹۳ - ۱۶۳۶ ه = ۱۹۷۳ - ۲۰۱۲م) شاعر ثائر.



من مصر. نال إجازة في الخدمة الاجتماعية،

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٦٦، الفيصل ع١٧١ (رمضان ٢٦١، الهيصل ع١٧١

 <sup>(</sup>۲) الموسوعة العربية العالمية ۱۲۰/۱۰، موسوعة السياسة ۱۳۹۶، رواية اسمها سورية ص ۱۳۲٥، ليبيا المستقبل ۱۳۰۸،۱۲۰م. مع إضافات.

تشرَّب بمبادئ الإخوان المسلمين، وانتصر للثورة ضدَّ الرئيس حسني مبارك، وغنَّ لما، وتفاءل بانتصارها، وبتولي الرئيس الجديد منصبه، وكتب للمقاومة الفلسطينية شعرًا ونثرًا، بالفصحى والعامية، وأدَّاه كبار المنشدين، واشتهر برثاء نفسه قبل وفاته في قصيدة مؤثرة، أولها:

«غدًا يا صلاح تحفُّ الحروف وتُسلِمُ لله هذا القلم».

وقاد توفي يوم الثلاثاء ٦ محرم، ٢٠ نوفمبر. كتب عدة دواوين عن القضية الفلسطينية<sup>(١)</sup>

صلاح جمال الدين (١٣٧٦ - ١٤٢٩ه = ١٩٥٦ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح جمور (۰۰۰ – ۱٤۲۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۰م) سیاسي کردي.



من العراق. عاش (٢٥) عاماً في سويسرا، وحصًل جنسيتها، وتخرج من المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف. وكان عضواً في فرع الحزب الاشتراكي السويسري، وناشطا في مجال دعم حقوق الأكراد، ونشر كتاباً حول هذا الموضوع. وكان كاتبًا متخصّصًا في السياسة الدولية، ومثل الأكراد العراقيين في الأمم المتحدة

(۱) بوابة الحرية والعدالة ۲۰۱۲/۱۱/۲۱ فا أون لاين ۱۲۰۱۲/۱۲ هـ. ولعل دواوينه لم تنشر طباعيًا. وهو غير آخرين كما الاسم، منهم شاعر عراقي.

بجنيف، ورجل أعمال، وأستاذًا في معهد خاص بجنيف، وفي جامعة أوهايو بأمريكا. عارض التدخل الأمريكي في العراق، وعُرض عليه قبل وفاته بأشهر عضوية الحكومة الكردية المحلية في العراق. اغتيل في العراق أثناء زيارة لها في ٢٢ جمادى الأولى، ٢٨ يونيو. وذكرت عائلته إنه تعرض للقتل على يد جندية أمريكية.

صلاح حافظ (۱۳۶۵ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۲۵ - ۱۹۹۲م) صحفی شیوعی.

اسمه الكامل محمد صلاح الدين حافظ.



ولد في الفيوم، دخل كلية الطب ليحقق رغبة والده ويصبح طبيبًا، لكنه تركها لأجل التفرغ للصحافة، التحق بصفوف الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني، وهي منظمة ماركسية، وصار من قادتها، وعين محررًا في روز اليوسف عام ١٣٧٠ه (١٩٥١م) واعتُقل من ١٣٧٥ -١٣٨٤ه (١٩٥٥ - ١٩٦٤م) لكونه عضوًا في حزب حدتو الشيوعي. تولَّى إثر خروجه رئاسة تحرير مجلة «آخر ساعة»، وشارك الروائي فتحي غانم في رئاسة تحرير مجلة «روز اليوسف» عام ١٣٩٣ه (١٩٧٣م)، وأبعاده عنها السادات، ووصفه بأنه ماركسى رأسه يابس. لكن هاجمه اليساريون أيضًا ووصفوه بأنه يساري حكومي وماركسي مرتد! وكتب في الصحافة ٤٥ سنة. ومات في ٩ ربيع الآخر، ٦ أكتوبر.



صلاح حافظ رأس تحرير مجلة (آخر ساعة)

من كتبه: الاختراق: قصة شركات توظيف الأموال (بالاشتراك مع عبدالقادر شهيب)، انتصار الحياة، مذكرات شابلن، يا مكاتب الدولة، أيوب أيوب، دبرني يا وزير، التاريخ الجنسي لللإنسان](١).

صلاح حامد = محمود صلاح الدين حامد

**صلاح حزین** (۲۰۰۹ – ۱۶۳۰ ه = ۲۰۰۹ – ۲۰۰۹م) کاتب صحفی مترجم.



من عين كارم بفلسطين، التي غادرها مع أسرته وهو رضيع، وحصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق، عمل مدرسًا للغة الإنجليزية في الكويت، وسرعان ما انخرط في العمل الصحفي هناك، وسجًل قلمه عشرات الاستطلاعات في مجلة قلمه عشرات الاستطلاعات في مجلة العربي»، ونزح من الكويت بعد الاحتلال العراقي لها، فعمل في «الغد» الأردنية، وكتب في «الكرمل». وكان رئيس التحرير التنفيذي لجلة (السجل)، وعضو مجلس إدارة شبكة الإعلام المجتمعي، وموقع عمَّان نت الإلكتروني. توفي صباح وموقع عمَّان نت الإلكتروني. توفي صباح

(٢) عمالقة من صعيد مصر ص ٨٩، الأهرام ع٠٤١٤. (١/ ١/٢٨/١٨هـ)، أعلام مصر في القرن العشرين ص١٢٢٠، روز اليوسف ص٢٤٠ (وفيه وفاته ٤ مارس ١٩٩٣م وهو خطأ)، الفيصل ع١٨٤ (شوال ١١٤١هـ) ص١٢٣٠، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ض٢٣١.

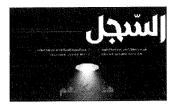

مجلة (السجل) رأس تحريرها صلاح حزين

له أبحاث واهتمام بالأدب الصهيوني. وكتب مذكرات عن ولده الذي أصيب بحادث سير وصدرت بعنوان: غُسان قليى. وقال صديق له: لو جمعنا كتابات صلاح حزين لخرجت عشرات المؤلفات كان ينوي إتمامها.

وترجم كتاب: قلب الظلام/ جوزيف كونراد. وكتاب: إنهم يقتلون الجياد أليس كذلك؟/ هوراس ماکوی(۱).

صلاح حسين العبيدي (1071 - 1731 = 7791 - 11.74) باحث آثاري.



من مواليد بغداد. حاصل على الماجستير والدكتوراه في الآثار من جامعة القاهرة. عمل أستاذًا في قسم الآثار بجامعة بغداد، وعميدًا لكلية الآداب بجامعة الأنبار، وأمينًا لجمعية الآثاريين والمؤرخين العراقيين، ومثَّل العراق في أكثر من مؤتمر.

كتبه: التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي (أصله ماجستير)، الخطُّ العربي (مع عبدالعزيز حميد صالح وناهض دفتر)، الفنون الزخرفية العربية الإسلامية (٧٩هم)، الفنون الزخرفية العربية الإسلامية (مع أحمد قاسم،

(١) مما كتبه صديقه سلام مسافر في موقع العراق للجميع (١٤٣٠هـ)، و(الإمارات اليوم) ١٥ سبتمبر ٢٠١٠م.

٣٥٠ ص)، الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر التاريخية والأثرية (أصله رسالة دكتوراه، التي كانت بعنوان: تاريخ اللباس في العصر العباسي الثاني من المصادر التاريخية)(٢).

صلاح خالص (3371 - 1.316 = 0791 - 14914) محرر صحفی وطنی.



من البصرة. تخرج في دار المعلمين العالية، حصًّل الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا عن الأدب الأندلسي. عيِّن في كلية الآداب. تخرَّج عليه عدد من «الوطنيين»، أسَّس مع فئة من الشعراء والأدباء اتحادًا للأدباء يلائم توجهه السياسي، وأصبح أمينًا عامًا له، ومسؤولًا عن مجلته (الأديب العراقي). وفي عام ١٣٧٤ه (١٩٥٤م) أصدر مجلة (الثقافة الجديدة) التي أسهمت في تعزيز الدور الوطني للحركة الثورية، وسُجن واعتُقل مرات في العهد الملكي، انتدب من قبل الحكومة للعمل في معهد اللغات الشرقية بجامعة موسكو. من دعاة جبهة موحدة تضمُّ الأدباء والكتاب ضدَّ «الاستعمار والإقطاع والرجعية»، وكان «طوال حياته يعمل من أجل نشر الفكر العلمي التقدمي واشاعة الديمقراطية»، و» يعترف في أحاديثه مع معارفه بأن فترة وجوده في موسكو تركت

آثارًا عميقة في مواقفه الفكرية». نشر عددًا كبيرًا من الدراسات والمقالات.



صلاح خالص رأس تحرير مجلة (الثقافة الجديدة)

من تآليفه: تاريخ إسبانيا المسلمة/ ليفي بروفنسال (ترجمة، خ)، إشبيلية في القرن الخامس الهجري: دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في إشبيلية وتطور الحياة الأدبية فيها ١٤٤ - ٢٦١ه/ جان كوكتو (ترجمة)، دور الأديب في المعركة ضد الاستعمار والرجعية، طيف الخيال/ للشريف الرضى (تحقيق)، محمد بن عمار الأندلسي: دراسة أدبية تاريخية لألمع شخصية سياسية، مدرسة الأرامل؛ الأخ البائس؛ انتيكونا (قصص)/ جان كوكتو (ترجمة)، المعتمد بن عباد الإشبيلي. وله كتب خطية ورسائل وأوراق وذكريات وطنية $(^{(7)})$ .

صلاح خلف = صلاح عبدالله خلف

صلاح راتب (.071 - 1731 a. ! = 1491 - ... ٢٩) كاتب مسرحي.

من مصر. نشر العديد من القصص والمقالات والمسرحيات في الدوريات العربية، ثم تفرغ لكتابة المسرحيات، كما قدم مسلسلات إذاعية وتلفزيونية، وأخرج مسرحياته كبار المخرجين. عضو اتحاد الكتاب العرب. حاصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحية في حرب رمضان.

ومن أعماله: الحب في حارتنا، يا أنا يا هو، أربع مسرحيات فصل ١: [هي ودرويش

(٢) موسوعة أعلام العراق ١٠٤/١، معجم المؤلفين والكتاب (٣) موسوعة أعلام العراق ١١٨/٢، معجم المؤلفين العراقيين ١٤٧/٢، موقع روسيا اليوم ٢٠١٠/٢/١٦م.

العراقيين ٤/٩٤.

«الخوف» — خيوط العنكبوت — ملكة النحل «الانتقام» — اينوشكا «روح العدل»]، خمس مسرحيات فصل ١: [الزهرة الحزينة، هند، حمار حكيم، شيرن، الأرملة]، مسرحيات ثلاثة فصول: نادي فصول: أراجوز الحارة، أسطورة جيل، مسرحيات ثلاثة مسرحيات: الجزاء — الزقاق الملعون — المسرحيات كوميدية: الهبرة، الصمت، ثلاث مسرحيات كوميدية: الهبرة، عليوة، ماركة مسجلة، شقة مفروشة. ذكر لنفسه أربع مسرحيات تحت الطبع، أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين) (١٠).

صلاح الزغبي = صلاح الدين بن محمود الزغبي

صلاح سعد الله (۱۳٤٩ - ۱۶۲۸ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۷م) أديب وباحث مترجم.



من مواليد مدينة زاخو بكردستان العراق، في المرحلة الإعدادية من دراسته أسس جمعية الشبيبة الكردية وعمل رئيسًا لها، وحوكم واعتُقل وأُبعد وهو في هذه السن. وأثناء دراسته بإنجلترا شارك في جمعية الثقافة الكردية بكركوك، وكان رئيسًا لها أيضًا، وعضوًا في المجلس الوطني للسلم والتضامن في العراق، وشارك في عدة مؤتمرات لحركة السلم، ولما كان طالبًا تولًى رئاسة تحرير

(١) موقع مصراوي، مع إضافات.

جريدة (الحياة). وألف أول كتاب له بالإنجليزية باسم مستعار. توفي يوم ٧ شوال، ٨ تشرين الأول.

ومن آثاره بالعربية: ثلوج كيلمنجارو وقصص أخرى/ أرنسن همنغواي (ترجمة)، حول اللغة الكردية، الصراع الجوهري: دراسات مختارة في النقد والتغيير/ توماس كوهن (ترجمة) العوالم فؤاد الكاظمي)، عمي الآن (ترجمة)، العوالم الثلاث/ بيتر ورسلي (٣ج، ترجمة)، القومية والاشتراكية في العالم الثالث/ بيتر ورسلي (ترجمة)، مسيرة العشرة آلاف عبر كردستان/ زيغون (ترجمة)، كردستان، قاموس صلاح زينغون (ترجمة)، كردستان، قاموس صلاح الدين (وكان مشروع عمره)، المسألة الكردية في العباق(٢).

**صلاح السقا** (۱۳۵۰ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۳۲ – ۲۰۱۰م) فني عرائس. اسمه الكامل: محمد صلاح الدين السقا.



من مصر. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة عين شمس، وعمل في المحاماة عامًا واحدًا، بعدها مارس هوايته في عالم العرائس، فارتبط بالفنان شكوكو ليطورا هذا الفن، ويقدما عروضًا فيه. وحصل على دورة تدريبية لتعلم هذا الفن، كما حصل من رومانيا على دبلوم فيه، ثم أكمل دراسته بالحصول على الماجستير في الإخراج السينمائي، وقام بإنشاء مسرح للعرائس،

 (۲) مماكتبه محمد مؤيد الخزنوي في موقع رابطة أدباء الشام إثر وفاته، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٦٢/٤، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٥٥٥٥٠.

وقدَّم العديد من الأعمال الفنية في ذلك، ثم أسهم في إنشاء مسارح العرائس في دول عربية، مثل سورية وقطر والكويت وتونس والعراق، وتولى رئاسة البيت الفني للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مع إدارته وإشرافه على مسرح العرائس، وكان عضو الهيئة العالمية للفنون ومسارح العرائس، وعضوًا بلجنة التحكيم الدولية لأفلام الكرتون والبرامج التلفزيونية، وأخرج مسرحيات عديدة، وحصَّل جوائز في ذلك. ومات في ٢٦ شوال، ٢٦ سبتمبر (٣).

صلاح سليم = صلاح الدين بن سليم محمد

صلاح سليمان خليفة ( ٠٠٠ - ١٤٢٨ هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح سوريال فليمون ( ۰۰۰ - ۱٤٣٣هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح أبو سيف مسعود (۱۳۳٤ - ۱۶۱۷هـ = ۱۹۱۵ - ۱۹۹۱م) مخرج سينمائي.

اسمه الكامل: صلاح الدين أبو سيف مسعود.



(٣) الأهرام ع٥٢٢٥٤ (١٩٤٢/١٠/٢٤)هـ)، الفن أونلاين
 (إثر وفاته)، الشرق الأوسط (١٩٠١/١٠/١٧)هـ).

من القاهرة. ينتمي إلى قرية الحومة بمركز الواسطي في محافظة بني سويف. درس الفنّ السينمائي في القاهرة. رئيس مجلس إدارة أول شركة إنتاج سينمائي في مصر. أستاذ في المعهد العالي للسينما، عميد معهد السيناريو. قدم للسينما العربية كثيرًا من الأفلام لكتّاب عرب، مثل نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي. وكلّ أعمالهم تبعث على الفساد الاجتماعي وتفشّخ الأخلاق. كما أخرج أفلامًا تاريخية. قدم في حياته (٤٠) فيلمًا نال عليها جوائز وأوسمة من مهرجانات عربية ودولية. ومات وأوسمة من مهرجانات عربية ودولية. ومات

ومما كتب فيه: القيم الجمالية والإبداعية في واقعية أفلام صلاح أبو سيف/ محمد لطفي حسن (رسالة ماجستير - المعهد العالي للسينما، ٨٠٠ ه.).

ومن كتبه: السينما فنّ، كيف تكتب السيناريو(١).

**صلاح شادي** (۱۳٤٠ – ۱٤٠٩هـ = ۱۹۲۱ – ۱۹۸۹م) ضابط (لواء) داعية.



ولد في مدينة القاهرة، نشأ في أسرة ثرية، وتخرج ضابط شرطة، التحق بجماعة الإخوان المسلمين عام ١٣٦١ه، وتربى على يد

(1) دائرة معارف أعلام بني سويف ص ٤٠ الموسوعة العربية ١٢٩/١، موسوعة أعلام مصر ص٢٦٥، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٤٧٤، أهل الفن ص١٧٨، موسوعة المخرجين ص ٢٣٧، وصورته من موقع أكاديمية الفنون، وفيه أنه من مواليد قرية الحرمة مركز الوسطى بمحافظة بني سويف.

مرشدها الإمام حسن البنا، وظل يعمل في صفوفها ويدعو إلى منهجها وهو ضابط في الشرطة. وفي محنة الإخوان عام ١٣٦٨هـ أبعد إلى أقاصي الصعيد ضابطًا في مصنع السكر في نجع حمادي، ولم يمنعه ذلك من الدعوة إلى الله. وفي سنة ١٣٧٤هـ اعتُقل إثر حادثة المنشية المفتعلة وعذِّب عذابًا شديدًا، فصبر ولم يهن عزمه، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة قلب نظام الحكم بالقوة، ثم خفِّف عليه إلى السجن المؤبد. وكان موقفه مضادًا للثورة، بعد أن غيرت منهجها، على الرغم من الصداقة الحميمة التي كانت تربطه بقائد مسيرتها، ومنظم حركتها، ومنظر فلسفتها جمال عبدالناصر. وقد قام مع منير دلة بزيارته في مكتبه وعرضا عليه تكوين لجنة من هيئة الإخوان تُعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها، ولكن عبدالناصر رفض هذا الاقتراح في إصرار وحزم. وخلال حديث صلاح شادي مع عبدالناصر قال الأول: حبذا لو كان الحاكم يستطيع أن يقرب نفسه للشعب ويعرض عليه المشروعات أو الأفكار بحيث يكون موقنًا بما مقتنعًا بأغراضها. وهنا قال عبدالناصر: لقد سبق أن بينت للمرشد أننا لن نقبل الوصاية. (أي أن الإخوان المسلمين طلبوا من عبدالناصر عرض الأمور على الشريعة، ولكن أبي إلا الدكتاتورية والعلمانية). وكانت مجموعة من الإخوان يتولون الاتصالات مع ضباط الثورة قبل قيامها، وبعد نجاحها، بتكليف من المرشد العام حسن الهضيي، وكان المترجم له منهم. وخرج من السجن بعد موت عبدالناصر، ومضى إلى الكويت وبقى هناك مدة، لا يفتر عن الدعوة أيضًا. وكان أبرز صفة امتاز بها في السجن وخارجه، بين أهله وأبناء جلدته، هو الحياء، ولم يكن ذلك على حساب ما يعتقده من حق، بل كان عنيدًا كل العناد إذا رأى صوابًا في

يسعى لخدمة الناس، ويقدم كل ما يستطيع في حلِّ مشكلاتهم، وإصلاح ذات البين بين الأفراد والعوائل في كل مكان يحل فيه، ولم تكن رتبته العسكرية لتميزه عن الناس، بل كان كسائرهم، يتصف بالأخلاق العالية، والحياء، والنفس الطيبة، واليد السخية. توفي يوم ٦ رجب، ١٢ شباط (فبراير).

وله من الكتب: صفحات من التاريخ: حصاد العمر، الشهيدان: حسن البنا وسيد قطب<sup>(۲)</sup>.

صلاح الشاهد (۰۰۰ - ۱۶۰۶ ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۶م)<sup>(۳)</sup> رجل دولة.



من مصر، واكب الأحداث الكبرى في مصر والعالم العربي على مدى (٣٠) عامًا، وكان على جوار القمة السياسية، مديرًا للمراسم برئاسة بحلس الوزراء مع مصطفى النحاس، وحسين سري، وعلي ماهر، وأحمد نجيب الهلالي، والرئيس محمد نجيب، ثم جمال عبدالناصر، حيث كان الأمين الأول في القصر الجمهوري، ثم كبير الأمناء معه، ثم مع أنور السادات.

وصدر له كتاب عام ١٣٩٦هـ دوَّن فيه مذكراته، بعنوان: ذكرياتي في عهدين.

 <sup>(</sup>۲) المجتمع ع۹۰ (۲۰/۷/۲۲هـ) ص٤٧، وع۱۷۲۹ (۲۱)
 (۲) الم۲۷/۱۱/۱۱هـ) ص٤٠، موسوعة الحركات الإسلامية ص٢١٧، مذكرات صلاح نصر ٢١٣/١ (ومنه خبر حواره مع عبدالناصر).

صلاح شحادة = صلاح مصطفى شحادة

صلاح صادق = صلاح الدين محمد

## صلاح صبري (... - 7731a = ... - 1.. 7a)(1)

مستشار حقوقی سیاسی.

من مصر. مدير الإدارة السياسية بالجامعة العربية. مات في شهر شوال، ديسمبر. من كتبه المطبوعة: إفريقيا وراء الصحراء، إفريقيا للإفريقيين، الكويت في ظلّ القانون الدولي، الطريق إلى تحرير الجزائر، كتاب الزنوج/ لورانس هيل (ترجمة)، بيت السيد

بيسواس/ف. س. نايبول (ترجمة).



## صلاح صلاح ( . . . - P731a = . . . - A . . 7a) مدرس، ناقد سينمائي.

من رام الله. مضى إلى أبو ظبى عام ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م) ليعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، اهتمَّ بالعمل السينمائي قبل أن يكون له أي أثر في الإمارات، فأسهم في تأسيس أول ناد سينمائي بالعاصمة، وشارك في إصدار محلة «سينما»، وتوقفت بعد صدور أعداد منها، وترك التدريس ليهتم بالترجمة ويعمل في الجمع الثقافي، ثم في هيئة أبو ظبي للثقافة

والفنون.

صدر فيه كتيب تعريفي عن سيرته وأعماله. وله (٦٠) كتابًا بين تأليف وترجمة، طبع له: سيدة البحر (رواية)، للأعداء أمهات أيضًا، رجل امرأة أو أكثر (روايتان في كتاب

ومما ترجمه: بخارى/ تحرير فيتالى نومكين؟ تصنيف أندريه نيدفيتسكي، جنوب الحدود غرب الشمس/ هاروكي موراكامي، ذكرياتي/ طاغور، رحلات في بلاد فارس ١٦٧٧ - ۱٦٧٣م/ جورج شاردان، فلو بير في مصر ١٨٤٩/ غوستاف فلوبير، المفتاح: روایة/ جونئیشیر وتانیزاکی، یومیات دراجة نارية ١٩٥١ - ١٩٥١م: رحلة في أمريكا اللاتينية/ إرنستو تشي غيفارا، سيدة البحر، في مديح زوجة الأب/ ماريو فارغاس يوسا، مديح النساء الأكبر سنًا/ شيفان فيزنتشي، الأنامل النحيلة، من شعر البشتون(٢).

صلاح طاهر = صلاح الدين طاهر محمد

صلاح طنطاوي = صلاح محمد الطنطاوي

## صلاح عامر (1771 - 7.316 = 7181 - 71819)

مهندس، إداري.

مع إضافات.

ولد في الشرقية بمصر. حاصل على إجازة في الهندسة والاتصالات من جامعة القاهرة، وزمالة الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بأمريكا، أسهم في إنشاء الإذاعة عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م). تولَّى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة السينما والإذاعة والتليفزيون، وعمل بجامعة الدول العربية، ورئيسًا لهيئة التليفونات بقطر عام ١٣٩٢ه، وخبيرًا بالاتحاد الدولي للاتصالات التابع لهيئة الأمم المتحدة عام ١٤٠٠ه. وكيل نقابة المهندسين، ورئيس لمحلس إدارة مؤسسة

(٢) الحياة ٢٠٠٨/٥/٣م، صحيفة الاتحاد ٢٠٠٨/٥/٣م،

الصناعات الكهربائية والإلكترونية، ورأس تحرير مجلة المهندسين من عام ١٣٦٧ -7971a(7).



صلاح عامر رأس تحرير مجلة (المهندسون)

## صلاح عبدالحافظ (ATTI - 3731a = , 191 - 7, , 74)

فارس، مستشار اقتصادي.

من مصر. قائد المنتخب القومي المصري للهوكي. من مربى الخيول العربية الأصيلة، مارس الفروسية حتى الخامسة والثمانين من عمره. شغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء. توفي يوم ٢٩ جمادي الآخرة، ۲۸ يوليو<sup>(٤)</sup>.

## صلاح عبدالحفيظ ( . . . - 0731 = . . . - 3 . . 7 4) (تكملة معجم المؤلفين)

## صلاح عبدالصبور (1071-1.31a=7791-11919)

شاعر حداثى كبير، مؤسِّس مدرسة الشعر الحرّ في مصر.

ورد اسمه على ديوانه «الناس في بالادي»: صلاح الدين، وفي مصدر آخر يسبقه (محمد).

<sup>(</sup>١) وفي بطاقة أخرى عندي أنه توفي ١٤٢٤هـ = ٢٠٠٣م. ولعل الصحيح ما أتبت.

<sup>(</sup>٣) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) موقع الساحة العُمانية (إثر وفاته).



ولادته في الزقازيق، وعاش في القاهرة. تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة فؤاد الأول. ودرَّس في مجال تخصصه، وطالع كثيرًا، وذكر في مرحلة شبابه أن المنفلوطي (معبوده)، وأن جبران (استعبده) [هكذا بلفظه]، وأنه تأثر بالفيلسوف الألماني نيتشه تأثرًا بالغًا. بدأ حياته الأدبية بكتابة القصة القصيرة، واتجه حقيقة إلى الشعر عام ١٣٧٣ه (١٩٥٣م)، ومنذ ذلك الحين ظهرت عليه بواكير النباهة وأحاسيس الشعراء، فأكثر من قراءة الشعر والكتب الفلسفية والنفسية، وشتى صنوف المعرفة. وأول ما نظم الشعر عندما قلَّد إبراهيم ناجى ومحمود حسن إسماعيل، ولكنه سرعان ما عاف أكثر هذا واتجه لقراءة الشعر الغربي، وركز على شعر إيليوت وكافكا، وكان هذا الاتجاه الذي سار فيه إيذانًا بمجر الشعر العربي العامودي، بأوزانه وعَروضه. وظل هكذا يؤسِّس للشعر الحرّ ويدافع عنه. عمل بعد تخرجه من الجامعة في الصحافة الأدبية والسياسية، والتحق بمجلة «روز اليوسف»، وعلى صفحاتها نشر أحاديث نمت عن اتجاهه الجديد، وخاض معارك حامية مع الأديب الكبير عباس محمود العقاد حول قضية الشعر والتجديد فيه. ومن مناصبه أنه كان رئيسًا للهيئة المصرية العامة للكتاب، ومساعدًا لوزير الثقافة، وشارك في (جماعة الأمناء) التي كونها أمين الخولي. وقد أدرج اسمه في القائمة السوداء التي أصدرها مكتب مقاطعة إسرائيل، لأنه قابل يهودًا، صحفيين وغيرهم، بحكم منصبه الحكومي. كما وجّه إليه نقد كثير من حيث تعرضه لبعض أمور

الدين وغمزه واستهزائه بمقدَّسات.. منها قوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب زوجه خديجة رضي الله عنها (كما في ديوانه الإبحار في الذاكرة ص٤٣ فما بعد): دريني. زمليني.. وخذيني بين نهديك وضميني.. فلا يجد الصوت الإلمي طريقًا لصمارخي أو عيوني.. زملين.. لا تضيعيني وقد ضاع يقيني)!!.

ومن شعره الكفري أيضًا قوله:

«والشيطان خالقنا يجرح قدرة الله العظيم» ويقول: «وإلهي كان طفلًا وأنا طفلًا عبدته» ويقول: «يا أيها الإله كم أنت قاس موحش».

ولا غرو بعد ذلك أن ينصبه لويس عوض أميرًا للشعراء!!

ويقول فيه صاحب «الانحراف العقدي»: «شعره مليء بالمضامين الحداثية المنحرفة، تأثر بشعراء الغرب خاصة أليوت وكافكا وغيرهما، وبذل جهدًا كبيرًا في نشر المضامين الحداثية والعلمانية. وكانت خاتمته الموت بالسكتة أثناء ليلة رقص وخمر في منزل أحمد عبدالمعطي حجازي لما عوتب عن موقفه الموالي لدولة اليهود ومسايرته للسادات في ذلك».



صلاح عبدالصبور رأس الهيئة المصرية العامة للكتاب

ومما كتب فيه:

أليوت وأثره على عبدالصبور والسياب/ محمد شاهين.

صلاح عبدالصبور: الحياة والموت/ نبيل فرج. قيم فنية وجمالية في شعر صلاح عبدالصبور: دراسة تحليلية وجمالية حول الفن والفكر/

مديحة عامر.

ظواهر نحوية في الشعر الحر: دراسة نصية في شعر صلاح عبدالصبور/ محمد حماسة عبداللطيف.

أعماله ومؤلفاته: ديوان الناس في بلادي، ديوان أقول لكم، ديوان أحلام الفارس القديم، شجر الليل، تأملات في زمن جريح، مأساة الحلاج، مسافر ليل، الأميرة تنتظر، ليلى والمجنون، قراءة جديدة لشعرنا القديم، حياتي في الشعر. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

## صلاح عبدالصمد (۰۰۰ - ۱۹۱۶ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۳م)

صحفي.

من فلسطين؟ عمل في صحيفة الجهاد التي كانت تصدر في القدس، وكذا عندما دُمج معها صحيفة الدفاع بعد النكبة، حيث عمل فيها محررًا وكاتبًا صحفيًا، ثم غادر القدس إلى الأردن فعمل في صحيفة الدستور، واستقرّ في حريدة الرأي لخمسة عشر عامًا، وكانت له زاوية يومية بعنوان «الأفق المحلي». مات في شهر أيلول(٢).

صلاح عبدالعزیز ترك (۱۳۲۷ - ۱۳۲۷ه = ۱۹۴۷ - ۲۰۱۱م) باحث علمی أدیب.

(۱) أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٦٩، أعلام وأقزام الأدب ١٩٣/١، ٤٨، الانحراف العقدي ١٩٣/١، أعلام الأدب العربي المعاصر ١٩٣/١، معجم البابطين لشعراء العربية، عالم الكتب مج٢ع، الفيصل ع٢٠٩ (ذو القعدة ١٩٤٤هـ)، المجتمع ع٥٤٠ (دو القعدة ع٥٥٠ ع٣٧ (لاركار ١٤١٠هـ) ص٥٥٠ ع٣٧ (المواد ص٥٥٠ معجم أعلام الفكر العربي ١٠/١، مملكة الشعراء ص٥٤، معجم أعلام المورد ص٢٨١.



ولد في مدينة المحلة الكبرى بمصر، وعمل أستاذًا للكيمياء الحيوية بجامعة المنيا، ووكيلًا لكلية الزراعة بالمنيا للدراسات العليا والبحوث، وكان خبير بيئة، وعضو اتحاد كتّاب مصر، ورئيس جمعية الكيمياء في جامعة عين شمس، وكاتب دراما بالإذاعة المصرية.

له مؤلفات أدبية ونقدية في أدب الطفولة، مثل: صورة الطفل في أدب يعقوب الشاروني، موسوعة قصص قبل النوم، أحلام بالكمبيوتر وعبقرية التحدي، مسرحية الجزيرة المسحورة، التربية البيئية للطفل، دراسات نقدية عن أدباء الأطفال بالغربية، أحلام دائمة الخضرة (رواية للأطفال)، حلم بطل (قصة للأطفال)، الطائر المغرد (قصص)، ندوة تفوت وحلال المشاكل (مسرحية)، نبضات نقدية، إبداعات مصرية، الدراما المؤية (۱).

صلاح بن عبدالقادر البكري (۱۳۳۱ - ۱۶۱۳ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۳م) مذيع مؤرخ.



ولد في إندونيسيا، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الإرشاد العربية بجاكرتا، سافر إلى

(۱) ترجمته من كتابه (أحلام بالكمبيوتر)، الأهرام
 ۲۰۱۱/۱۲/۱۸ اليوم السابع ۲۰۱۱/۱۲/۱۸.

مصر ودرس بها المرحلة الثانوية، ثم التحق بقسم التاريخ في جامعة جامعة فؤاد الأول وحصل منها على إجازة، اتجه بعدها إلى معهد التربية العالي لينال دبلومًا في التربية وعلم النفس، وعيِّن مدرسًا في القاهرة. وفي عام ١٣٧٠ه سافر إلى هولندا وعمل مذيعًا في القسم العربي بإذاعتها، وانتدب للتدريس في مدرسة الفلاح الثانوية بمكة المكرمة، وحصل على الجنسية السعودية، وعمل مديرًا لإذاعة «نداء الإسلام»، فمراقبًا دينيًا مديرًا وفاته بعام.



صلاح بن عبدالقادر البكري عمل مديرًا لإذاعة نداء الإسلام

وله كتب عديدة منها: تاريخ حضرموت السياسي، حضرموت وعدن وإمارات الجنوب العربي، في جنوب الجزيرة العربية، في شرق اليمن، اتحاد الجنوب العربي، الجنوب العربي قديمًا وحديثًا، شمال الجزيرة العربية(٢).

صلاح عبدالله خلف (۱۳۵۲ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۳۳ - ۱۹۹۱م) قیادي مناضل، معروف بکنیته «أبو إیاد».



ولد في يافا، انتقل مع عائلته إلى غزة على

(٢) المستدرك على هجر العلم ص٤٣٢ (ووفاته فيه

١٤١٢هـ)، الفيصل ع١٩٥ (رمضان ١٤١٣هـ) ص١٤١٠

وصدر كتاب بعنوان: فلسطين بلا هوية: لقاءات مع صلاح خلف أجراها الكاتب

أثر إعلان «إسرائيل»، وتابع فيها دراسته الثانوية. ثم توجه إلى القاهرة والتحق بدار المعلمين العليا، وتعرف على ياسر عرفات خلال نشاطه في اتحاد الطلبة الفلسطينيين بمصر، وعندما تولى عرفات رئاسة الاتحاد عام ١٣٧٢ه (١٩٥٢م) أصبح هو نائبًا له، ثم خلفه في هذا المنصب، و جرى توقيفه لمدة (٤٩) يومًا في عهد الملك فاروق بسبب أنشطته السياسية، ثم أوقف مرات خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر، عندها بدأ يفكر مع عرفات في تأسيس حركة فلسطينية مستقلة عن الأنظمة العربية. نال إجازة في الفلسفة وعلم النفس من دار المعلمين العليا، وحصل على دبلوم في التعليم من جامعة عين شمس، وعاد إلى غزة ليعمل مدرسًا، ومنها إلى الكويت ليعمل مدرسًا في مدرسة ثانوية. وشارك هناك في النشاطات السياسية التي قادها عرفات وشخصيات فلسطينية أخرى، وأسفر ذلك عن إنشاء حركة «فتح» في عام ١٣٧٩هـ (أكتوبر ١٩٥٩م) والتي بدأت عملها العسكري في ١٣٨٤ه (٣١ ديسمبر ١٩٦٤م). وبعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من الأردن في يوليو ١٩٧١ اتهم بقيادة منظمة «أيلول الأسود» السرية التي قامت بعمليات عدة، منها اغتيال رئيس الوزراء الأرديي وصفى التل (٢٨ نوفمبر ١٩٧١) والهجوم على الفريق الرياضي الإسرائيلي في ميونيخ في سبتمبر ١٩٧٢، رغم أنه نفى مرارًا أي علاقة له بهذه المنظمة. وبعد أحداث الأردن انتقل إلى لبنان، وكان مسؤولًا بشكل خاص عن العلاقات مع السلطات اللبنانية، وخرج مع سائر القيادات الفلسطينية من بيروت في العام ١٩٨٢ بعد الحصار الإسرائيلي لها، وانتقل إلى تونس حيث منزله، واغتيل يوم الثلاثاء آخر أيام حمادي الآخرة هناك.

الفرنسي أريك رولو؛ نقلها إلى العربية نصير مروّة(١).

# صلاح بن عثمان العباسي ... ملاح بن عثمان العباسي ...)

طبيب رياضي.

أستاذ جراحة الفم بكلية طبّ الفم والأسنان في جامعة القاهرة، رئيس الاتحاد المصري، والإفريقي للكونغوفو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو (ويعني القتال اليدوي في الدفاع عن النفس). شيّعت جنازته يوم السبت ٤٢ ذي القعدة، ٢٢ تشرين الأول (أكتوبر)(٢).

صلاح عجينة = صلاح محمد عجينة

صلاح عزّام (۱۳٤۷ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۱۳م) موسیقار



من مواليد القاهرة، نشأ نشأة دينية، وتعلم في مدرسة الأمير فاروق الابتدائية، انضمً إلى فريق التمثيل، وتعلم العزف على العود مع جاره بليغ حمدي. التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، وأصبح رئيس فريق التمثيل بالجامعة، كما التحق بقسم النقد في معهد الفنون المسرحية، وتسلَّم رئاسة الفرقة الموسيقية بالإذاعة، وأشرف على حفلات عديدة، ثم أسَّس «الفرقة الذهبية

 (١) الجزيرة ع ٦٦٨٤ والرياض ع ٢١١٨ تاريخ
 ٢٦٢١ هـ، عائلات وشخصيات من يافا ص ٢٦٢٠ دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٣٤٨.

(٢) الأهرام ٢٥/١١/٢٣٤ه.

للموسيقى "، فدوَّن موسيقى أعمال وقرأها من مدونات مباشرة، وزار وفرقته معظم دول العالم، كما صاحب فرقته الكثير من الفنانين والفنانات المصريين والعرب. وصار نقيبًا للمهن الموسيقية، ومستشارًا لوزير الثقافة. وكتب عددًا من المقطوعات الموسيقية. توفي يوم الأربعاء ١٥ رمضان، ٢٤ يوليه (٣).

**صلاح عزّام** (۱۳۵۰ – ۱۶۱۸ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۸م) کاتب صحفی إسلامي.



من مصر، نائب رئيس تحرير جريدة «الجمهورية»، عضو المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رئيس القسم الديني في جريدة المساء. اشترك في وضع ميثاق الإعلام الإسلامي العالمي الصادر في جاكرتا سنة ١٣٩٥ه (١٩٧٥م). أنشئت جائزة سنوية باسمه في محال الإعلام الديني. مات في الأول من شهر ذي القعدة، ٢٧ شباط (فبراير). من مؤلفاته: لله وللرسول، «نفيسة» العلم والمعرفة وقطب زمانه أبو الحجاج، من تلاميذ النبي [صلى الله عليه وسلم]، البرهان المؤيد/ أحمد الرفاعي (تحقيق)، أقطاب التصوُّف الثلاثة: السيد أحمد البدوي - السيد أحمد الرفاعي - السيد عبدالرحيم القناوي، الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية/ ابن تيمية (تحقيق)، تفسير سورة النور/ ابن تيمية (تحقيق)، حالة أهل الحقيقة مع الله/ أحمد الرفاعي (تحقيق)، عشرة من أصفياء

(۳) الأهرام المسائي ع ۸۱۲٤ (۹/۱۲/۹/۱۳۴هـ).وأصله من بلدة أخميم بنجع أبو عرام.

صلاح العقاد (۰۰۰ – بعد ۱٤۰۹ه = ۰۰۰ – بعد ۱۹۸۹م) مؤرخ للتاريخ الحديث.

النبي [صلى الله عليه وسلم]، قضية الحرمين

الشريفين: الاعتداء - الدفاع - المسؤولية،

رفيق الصائم، سبعة أيام في المملكة العربية

السعودية، الوصايا/ أحمد الرفاعي (اختيار)،

شخصيات إسلامية، أبناء الصحابة، خمسة

من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، مصطفى

النحاس (٤).

اسمه الكامل: صلاح الدين أحمد سالم العقاد.

من مصر. عمل أستاذًا للتاريخ في جامعة عين شمس. وكتب في تاريخ العرب الحديث والمغرب وإفريقيا ودول الخليج خاصة.

من كتبه التي وقفت على عناوينها: الحرب العالمية الثانية: دراسة في تاريخ العلاقات الدولية، الاستعمار في الخليج العربي، البترول وأثره في السياسة والمحتمع العربي، التيارات السياسية في الخليج العربي، جزيرة العرب في العصر الحديث: السعودية – اليمن مجهورية اليمن الشعبية، الجمهوريات الإفريقية في الاتحاد الفرنسي، زنجبار (بالاشتراك مع جمال زكريا قاسم)، مأساة يونيو ١٩٦٧م: حقائق وتحليل، المشرق العربي المعاصر، حقائق وتحليل، المشرق العربي المعاصر، المغرب العربي: الجزائر – تونس – المغرب المعاصرة، وتنظر بقية مؤلفاته في (تكملة المعاصرة، وتنظر بقية مؤلفاته في (تكملة معجم المؤلفين).



 (٤) تاريخ وفاته من الأهرام ٢٠٠٤/٢/٢٦م. وورد اسمه في مصدر: صلاح الدين عزام.

#### صلاح عمر الصادق ( . . . - . 73 1 a = . . . - P . . 7 a)

آثاري.



من مواليد أم درمان بالسودان. تخرُّج في قسم الآثار بجامعة القاهرة، عمل في مصلحة الآثار بالسودان، وفي التنقيب عن الآثار في عدد من المواقع، وقاد العديد من البعثات الأثرية، ودرَّس في أقسام الآثار بجامعات سودانية، وشارك في مؤتمرات وندوات، ونُشرت له أبحاث في دوريات متخصصة ومحلات ثقافية داخل وخارج بلده.

وطبع له: ذهب مروي/ كارل هانز بريشه (ترجمة)، الحضارات السودانية، قباب شرق السودان: قيمتها الوظيفية والثقافية والنفسية، قباب الشرق، دراسات سودانية في الآثار والفولكلور والتاريخ، المرشد لآثار مملكة مروي، دراسات في السياحة، من حضارات إفريقيا القديمة (بالاشتراك)، نساء حكمن السودان قديمًا، حقوق الإنسان السوداني في الموروث الشعبي، المواقع الأثرية بالسودان. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).



ولد في قرية الدور التابعة لمحافظة السويداء بسورية، ولم يكمل دراسته في كلية الحقوق بالجامعة اليسوعية في بيروت، درَّس اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية، وقد دخل ميدان التربية والتعليم منذ سنة ١٣٥٢هـ (١٩٣٤م)، كما دخل الميدان الاجتماعي متفاعلًا مع أهل مدينته، ورأس إدارات بيت اليتيم ومأوى العجزة ورعاية المكفوفين، وخطب في مناسبات، وحلَّ المشكلات. مات يوم الأحد ٢٦ جمادي الأولى، ٢٤ كانون الأول (ديسمبر).

نشر عددًا كبيرًا من المقالات المتنوعة. وله قصة طويلة مطبوعة بعنوان «ثوار من بلادي»، وديوان «من حصاد الأيام». وترجم عن الفرنسية: رأسمالية القرن العشرين، نقد برنامجي غوطا وأرفورت، أزمة النمو، مجموعة قصص للأطفال. وله من المخطوط تأليفًا: التراث الشعبي في الجبل، أبطال منسيون (قصص) وشارك في إعداد مذكرات سلطان الأطرش، التي مازالت مخطوطة.وله أعمال أخرى مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

صلاح قاسم مزهر كاتب سياسي واجتماعي أديب. (3771-9.31&=0191-919) من لبنان. عمل في التدريس وفي الصحافة،

معجم البابطين لشعراء العربية.

(١) معجم المؤلفين السودانيين ١٢٣/٢، الرأي العام (السودان) ۱۱/۱۲/۱۱/۱۳ه.

أديب تربوي.

صلاح كامل ( . . . - 3 . 3 / 8 = . . . - 3 / 8 / 9) وكتب مقطوعات بتوقيع «ابن البلد» (٢) أهل التوحيد (الدروز)/ يوسف الدبيسي ١٩٢/٥

بأسلوب ساخر، وله نوع من المسرح الذهني فيه نزعة فلسفية، مع كتابات عن الحرية والديمقراطية، وأسهم في التعريف ببعض الحركات الأدبية والفنية في العالم. مات في شهر كانون الثاني.

من كتبه: أسطورة الجبل (قصة)، الفن اللبناني، الهاوية (مسرحية)، أقدام الرعب، الأنتلليجنسيا: هذا اللغز البرجوازي(٣).

صلاح بن محمد الحفيد (3071 - 11316 = 3771 - 1705) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح محمد الطنطاوي (P371 - PP71a = .771 - PVP1a) كاتب متفنن رسّام. وهو المعروف باسم صلاح طنطاوي.



ولد في الزقازيق بمصر، حصل على إجازة في الفلسفة، بدأ حياته العملية موظفًا بإدارة الوسائل التعليمية في القاهرة، ثم سافر إلى أستراليا وكوَّن فرقة فنية باسم «أضواء القاهرة» لتقديم أعمال سيد درويش. عمل رسّامًا بدار الهلال الصحفية، ومعدَّ برامج، واهتمَّ بالتراث الفني، وتناول أعمال كبار الكتاب تلفزيونيًا وإذاعيًا، بالسيناريو والحوار، وبالريشة، فهو الذي رسم شخصيات رواية (٣) شخصيات وأدوار ص٦٢٧. وهو غير (صلاح يوسف كامل) الفنان التشكيلي المصري، المتوفى سنة ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م (لم أترجم له).

«زقاق المدق» (الخليعة) لنجيب محفوظ في كما عرض شخصيات نجيب محفوظ في معرض فني، وقدَّم بعض أعماله للمسرح، مثل «خان الخليلي»، ولتوفيق الحكيم «عودة الروح» في ثلاثين حلقة تلفزيونية. ومن أهم أعماله التي أعدَّها للإذاعة مسلسلا: عندما يسهر القمر، وشارع عماد الدين، الأول في ٣٠ حلقة، والآخر في ٤٠ حلقة. وكان في ٣٠ حلقة، والآخر في ٤٠ حلقة. وكان طهر قلب. توفي في شهر رجب، الأسبوع طهر قلب. توفي في شهر رجب، الأسبوع الأخير من شهر حزيران (يونيو).

وله كتب، منها: رحلة حب مع سيد درويش، رحلة حب مع ليلى مراد، الناس والحجارة: قصص قصيرة (قدم له مهدي علام)، نصف مليون دقيقة في أستراليا، وترجم أعمالًا عديدة من القصص البوليسية لأجاتا كريستي.

وله مؤلفات عديدة للأطفال، منها: صندوق الدنيا، كروان، النخلة الذهبية، حرب الكواكب، خطر في الغابة، كنز العاج(''.

صلاح محمد عجينة (١٣٩٩ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٧٩ - ٢٠١٢م) أديب وشاعر حداثي.



من الزاوية بليبيا. أسَّس جريدة (شعريات) التي تعنى بالحداثة الشعرية، وترأس تحرير محلة (شؤون ثقافية)، ومنها أنشئت سلسلة (كتاب الشهر) التي أشرف عليها. وصدر

(١) الجمهورية ع٤٠٢١ (١/٧/٨٩١م).

من الأولى (٦) أعداد فقط، وأشار في لقاء معه إلى أن توقيفها كان بسبب (ليبراليتها). شارك في الثورة على نظام القذافي واعتقل وجرح وهرب من السجن وعولج في تونس ثم في ألمانيا، وكان (يحلم) بعد الثورة بدولة (مدنية). توفي بتونس يوم الأربعاء ٤ ذي القعدة، ١٩ سبتمبر.



صلاح عجينة أصدر مجلة (شعريات)

له (١٢) كتابًا، منها: كلام البرق، قريبًا من ناصية البئر والتحول، مطالعات وهوامش، زغاريد أخرى، من السطر الأول للرواية اللببية، الكتاب الجواني، ربيع النص أم خريفه، يوم عن حياتي (٢).

صلاح بن محمد عرفات (۲۰۰۰ - ۲۰۲۱ه = ۲۰۰۰ م) (تکملة معجم المؤلفين)

صلاح محمد نصر (۱۳۳۹ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۲م) مدير المخابرات.



من قرية سنتماي بميت غمر في محافظة الدقهلية بمصر. تخرج من الكلية الحربية وانضمً إلى حركة الضباط الأحرار. التحق

(۲) وكالة أنباء الشعر ۲۰۱۲/۹/۲۰م، ولقاء معه في الوكالة نفسها، اطلعت عليه في (المدى – موريتانيا) ٥ يناير ٢٠١٢م.

بكلية أركان الحرب ودرس في مدرسة المشاة بإنجلترا، وحصل على إجازة في العلوم السياسية من كلية التجارة بجامعة القاهرة. عيِّن مديرًا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، ثم تولى منصب مدير المخابرات منذ عام ۱۳۷۷ه (۱۹۵۷م). وتاریخه حافل بالصفحات السوداء وتعذيب الناس... وعندما اتهمه زملاؤه بالأفعال الشنيعة التي ارتكبها، ردَّ عليهم بالمثل، واتممهم بمثل ما اتهموه به في كتابه: «عملاء الخيانة وحديث الإفك»!. وكان قد حُكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية المؤامرة عام ١٩٦٧، وأفرج عنه السادات صحيًا بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣. وبعد عدة شهور من الإفراج عنه قدم للمحاكمة في قضايا التعذيب، ومنها قضية تعذيب مصطفى أمين وبعض الإخوان المسلمين، حيث حكم عليه بالأشغال الشاقة ١٠ سنوات في عام ١٩٧٦، وقد أمضى المدة منذ الحكم عليه في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي للعلاج! والذي عُرف أنه لم يُسجن يومًا واحدًا من عشر السنوات التي حُكم عليه بها في قضايا التعذيب، وأنه منذ صدور الحكم وكأنه نزل في فندق من أفحم فنادق السياحة بالمستشفى! ثم صدر قرار «الإفراج» عنه من رئيس الجمهورية بعد أقل من عام، لسوء حالته الصحية! وقد خرج زميله في المهنة «شمس بدران» من مصر ومعه ٧ ملايين جنيه، وعاش في لندن عيشة اللوردات.. ومات في ١٠ جمادي الأولى، ٥ آذار (مارس).

لتزملها.. وحمدت الله اننى انتصرت على نلسي..
والله ولى التوفيق من من المراد الله ولى التوفيق الله ولى الله ولى التوفيق الله ولى الله ولى التوفيق التوفيق الله ولى التوفيق التوفيق

صلاح نصر (خطه وتوقيعه)

وعما كتب فيه: صلاح نصر: الأسطورة والمأساة/ حسنين

كروم.

نساء في بلاط صلاح نصر/ عاطف النمر. شاهدة على انحرافات صلاح نصر/ اعتماد خورشيد.

صلاح نصر يتذكر: المخابرات والثورة/ عبدالله إمام، وفي عنوان آخر: الثورة – المخابرات – النكسة.

ومن كتبه: الحرب الثورية الشيوعية: الغزو الشيوعي، الحرب النفسية: معركة الكلمة والمعتقد، عملاء الخيانة وحديث الإفك، الحرب الخفية: فلسفة الجاسوسية ومقاومتها، مذكرات صلاح نصر(۱).

صلاح مخيمر (۱۳٤۱ - ۱۰۰۸ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۸م) باحث نفسانی، ضابط عسکري.



ولد في المنيا بمصر، وفي الكلية الحربية زامل جمال عبدالناصر، وحصل على دبلوم العلوم العسكرية، وعلى الجائزة الأولى في رياضيات اللاسلكي. ثم كان ضابطًا تعليميًا للبطارية، وتحت إمرته مواقع ستة، وعندما أغارت طائرات الحلفاء أصيب بإصابات قاتلة، ففقد بصره، وفقد مقدمة ذراعه الأيسر، وأصيب بشظايا في كافة أجزاء الجسم.. وقبل في بعثة دراسية إلى السوربون في فرنسا، فحصل منها على شهادة علم النفس العام، والتربوي، ولاجتماعي، ودكتوراه الدولة، وحصل والاجتماعي، ودكتوراه الدولة، وحصل

(۱) الدعوة ع۳۹۱ (ذو القعدة ۱۳۹۷ه) ص۰۵) المعلومات (يناير – مارس ۱۹۹۰م) ص۱۲۲، موسوعة أعلام مصر ص۲۷۱.

على العضوية العامة في الجمعية الفرنسية للروشاخ. أسس مجلة (الكفيف العربي)، ثكتب بطريقة المبصرين، وتحتم بشؤون المكفوفين في مصر والعالم العربي أصدر أول عدد منها سنة ١٣٧٨ه (١٩٥٨م). وكان عضوًا في الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين، وعضو لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وعضو لجنة ترقية الأساتذة بكليات التربية في مصر، وتوفي في ١٥ جمادى الأولى ٣ فبراير مسر، وتوفي في ١٥ جمادى الأولى ٣ فبراير (شباط).



مجلة (الكفيف العربي) أسسها صلاح مخيمر

وله بحوث وكتب عديدة، ترجمة وتأليقًا، منها: الأنا وميكانيزمات الدفاع/ انا فرويد (ترجمة بالاشتراك مع ميخائيل رزق)، رعاية المكفوفين نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا/ توماس. ج. كارول (ترجمة وتقديم)، علم نفس الجشطلت/ بول جييوم (ترجمة بالاشتراك مع رزق)، الدعاية السياسية/ جان ماري دوميناك (ترجمة بالاشتراك مع السابق)، الجال الفيزيائي والمهني للمكفوفين، تاريخ تأهيل المكفوفين، الاشتراكية العربية: ماركس يدحض الماركسية، سيكولوجية الشخصية، للمدخل إلى الصحة النفسية، نحو نظرية ثورية في التربية. وله مؤلفات أخرى ذكرت في التربية. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)".

صلاح مدني (۱۳۳۵ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

صلاح مصطفى شحادة (١٣٧٣ - ١٣٧٣ هـ ١٩٥٣ - ٢٠٠٢م) محاهد بطل. مخطط عسكري إسلامي. مؤسّس الجهاز العسكري الأول لحركة حماس الإسلامية.



ولد في بلدة «بيت حانون» شمال قطاع غزة. تعلم الثانوية في مدرستي فلسطين ويافا بغزة. من مصر، حاز على الحزام البني في المصارعة اليابانية أثناء دراسته في الإسكندرية، ومارس رياضة رفع الأثقال قبل دخول الجامعة، وكان قد حصل على قبول لدراسة الطب والهندسة في جامعات تركيا وروسيا ولم تسمح ظروفه المادية بذلك، فالتحق بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، وحصل منها على إجازة، وهناك أخذ التزامه بالإسلام طابعًا أوضح، وبدأ العمل في الدعوة فور عودته إلى قطاع غزة، وقد عمل باحثًا اجتماعيًا في مدينة العريش بصحراء سيناء، ثم عين مفتشًا للشؤون الاجتماعية فيها. وانتقل للعمل في دائرة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية في غزة. أحد مؤسِّسي حركة حماس لدى انطلاقها في عام ١٣٩٨هـ، مؤسِّس الحركة في غزة أوائل ١٤٠٠ه، قاد الجهاز العسكري لحماس من القطاع ثم أصبح القائد العام

للجهاز في الضفة والقطاع. وكان أحد أقرب المقربين من الشيخ أحمد ياسين مؤسِّس وقائد الحركة، وقد أجهش بالبكاء عندما علم بخبر اغتياله، وكان قد مكث معه فترة في سجون اليهود. اعتقله اليهود عام ١٤٠٠ه، بتهمه قيادة وتنظيم «محد» ولنشاطه المعادي لهم ولم يعترف بشيء، فأفرج عنه بعد سنتين. شغل منصب مدير شؤون الطلبة في الجامعة الإسلامية، واعتقل مرة أخرى في ١٩٨٨/٨/١٨ م واستمرَّ التحقيق معه حتى ١٩٨٩/٦/٢٦ في سجن السرايا بمدينة غزة، ثم نقل إلى غرف الأسرى. وأعيد التحقيق معه على أنه مسؤول عن الجهاز العسكري لحركة حماس، واستمرَّ التحقيق معه (۱۰) يوم، وحكم عليه بالسجن (۱۰) سنوات لما ذكر، ولإصداره أوامر باختطاف جنود يهود، ومسؤوليته عن الجهاز الإعلامي لحركة حماس في المنطقة الشمالية. وأُفرج عنه بعد عشر سنوات مع زيادة ستة أشهر بدل غرامة لرفضه دفعها لليهود، وعشرين شهرًا آخر في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه في ۲۰۰۰/٥/۱٤ قال رحمه الله: «لم يدع جنود الاحتلال شعرة في ذقني أو صدري إلا نتفوها، حتى شككت أنه يمكن أن تنبت لى لحية مرة أخرى، واقتلعوا أظافر قدمي ويدي، ولكني والله ما شعرت بألم، ولم أتفوّه بآهة واحدة، فقد كنت أردِّد القرآن...». وهو مؤسّس الجهاز العسكري الأول لحركة حماس الذي عرف باسم «الجحاهدون الفلسطينيون»، فكان مؤسِّس وقائد كتاب عزالدين القسمام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقد تتبَّعه اليهود، فأطلقت طائرة صاروخًا زنته نحو (٤٥٠) كغ على مبنى سكني، فاستُشهد مع زوجته وإحدى بناته الست، وأحد كبار مساعديه زاهر حسين نصار، مع استشهاد وجرح عشرات آخرين، فكانت مجزرة بشعة، شيِّع شهداؤها من قبل أكثر من مائة ألف

فلسطيني، ليلة الثلاثاء، ١٣ جمادى الأول،ى الموافق ٢٣ تموز (يوليو).



صلاح شحادة مؤسس وقائد كتائب عزالدين القسام

ومما كتب في استبساله واستشهاده: الرجل الكتيبة: الشيخ القائد صلاح شحادة/ حسن محمد أحمد. القاهرة: مركز الإعلام العربي، ٢٤٩هـ، ٧٢ص(١).

صلاح الملاح = محمد صلاح الدين بن محمد صالح الملاح

صلاح منصور (۱۳٤٢ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۷۹م) فنان.



ولد في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية في مصر. اشترك في تأسيس المسرح القليوبية في مصر. اشترك في تأسيس المسرح ١٢٠/٤ شهداء على بوابة الأقصى ص٣٦١، الحياة ١٢٠/٥/١٢ شهداء على بوابة الأقصى ص٣١، الحياة ١٢٠/٥/١٢ هـ) الشرق الأوسط ع ٢٦٠ (١٤٢٠/٥/١٢ هـ) المختمع ع١١٥ (١٤٢/٥/١٢ هـ) ص٢٢، والعدد التالي ص٥، ٣٦، المستقبل الإسلامي ع١٤٤ (جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ) ص٤٤ (جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ) ص٤١؛ أعلام الهدى ١٧/١، أعلام الهدى ١٧/١.

المدرسي بوزارة المعارف، عمل محررًا فنيًا بروز اليوسف، وتخرَّج من المعهد العالي للفنون المسرحية. كوَّن فرقة «المسرح الحرّ»، وعمل في المسرح الكوميدي والحديث والجيب والاناعة والتلفزيون، وذكر أنه «أشهر والإذاعة والتلفزيون، وذكر أنه «أشهر عمدة في السينما المصرية» وكتب مسلسل «إلحق الفرحة اتكملت»، وحصل على لقب أحسن ممثل إذاعي، وأخرج للتلفزيون لقب أحسن ممثل إذاعي، وأخرج للتلفزيون مسلسلات، وللمسرح كذلك، وصنف عن أسرار السينما المصرية. مات في ٢٠ صفر،

صلاح نصر = صلاح محمد نصر

صلاح نظمي = صلاح الدين أحمد نظمي

صلاح هادي اليوسف (١٣٦٥ - ١٩٤٧ه؟ = ١٩٤٥ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح هاشم (۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

صلاح هدایت = صلاح الدین هدایت

صلاح هلال (۱۳۶۱ - ۲۶۶۱ه = ۱۹۲۷ - ۳۰۰۲م)

محرر صحفي ريادي.

ولد في كوم النور التابع لمركز ميت غمر بالدقهلية، تخرج في قسم الصحافة من الجامعة الأمريكية. عمل في دار روز اليوسف محررًا فنيًا، ثم في أخبار اليوم، فآخر ساعة، ثم كان رئيس قسم التحقيق بصحيفة الأهرام، فمستشارًا لرئيس تحريرها للصفحات غير الإخبارية، أعير مديرًا لتحرير «صوت

(۲) معلومات من الشبكة العالمية للمعلومات (محرم ۱۶۲۹هـ)، وإضافات من دليل المواقع (۱۶۳۲هـ).

الأمة» و «زهرة الخليج» الخليجيتين، ثم كان مديرًا لمركز الدراسات الصحفية بالأهرام، ومستشارًا لتحرير صحيفة «العالم اليوم» ومسؤول الصفحة الأولى بها. أول من أنشأ صفحة الرأي بالصحافة المصرية، وأول من أخرج كتبًا مصورة عن الثورة، أول من كتب عمودًا صحفيًا يسجل فيه ما يدور خلف كواليس جلسات مجلس الشعب.

ومن آثاره: عبدالناصر (ملف بالصور)(١).

صلاح الدين بن إبراهيم أدهم (1441 - V.31a = 7191 - VAP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين أحمد خليل (P371-1731a=,771-,079) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين أحمد عثمان (٠٠٠ - ١٤٣٢هـ = ٠٠٠ - ١٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين أحمد نظمي (V771 - 7131a = 1191 - 1991a) ممثل. عُرف بصلاح نظمي.



من الإسكندرية. حصل على إجازة في الفنون التطبيقية، وتخصُّص في تمثيل أدوار الشر، وكان مديرًا بهيئة الهاتف، حتى إحالته

(۱) الأهرام ۲۰۰۳/۸/٤م، وهو غير «صلاح هلال» الأديب، بزيادة (حنفي) في آخره للتمييز، أديب من ميت

على المعاش. شارك في التمثيل بـ(٣٥٠) فيلمًا. ومات في ١٠ جمادي الآخرة، ١٦ كانون الأول (ديسمبر)<sup>(٢)</sup>.

صلاح الدين أسعد الحارة (0071 - PP71a = F7P1 - AVP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين بن أمين الطرزي (FMM1 - 0.31a = VIPI - 01P19) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين بالي (١٣٤٤- ١٣٤٣هـ = ١٩٢٦ - ٢٠٠٢م)

وزير وإداري رياضي. من تونس. عمل في المحكمة العسكرية، ورئيسًا لديوان وزير الدفاع محمد مزالي، ووزيرًا للعدل، وأسهم في إنجاح الانقلاب الذي قاده زين العابدين بن على ضدًّ بورقيبة عام ٤٠٧ه (١٩٨٧م)، وأُسندت إليه رتبة وزير دولة في الحكومة الجديدة، وانتخب رئيسًا لمحلس النواب. ومن مناصبه الرياضية: رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، رئيس الجامعة التونسية للرياضات البحرية، والفروسية، رئيس الكونفيدرالية الإفريقية للرماية، والاتحاد الإفريقي للملاكمة. عضو المحلس الدولي للتحكيم الرياضي (٢).

سجنة الوطنية اللولوبية

صلاح الدين بالي رأس اللجنة الأولمبية التونسية

(٢) أهل الفن ص٣٣١ مع إضافات.

(٣) الموسوعة الحرة ٢/٧/٢م.

(٤) معجم المؤلفين السودانيين ١١٥/٢.

**出 ヤヤ, 拝** 

صلاح الدين أبو بكر المليك (٠٠٠ - بعد ٨٠٤ ه ١ = ٠٠٠ - بعد ٨٨٩ ١ م ؟)

ولد في أم درمان بالسودان. حصل على دبلوم من كلية غردون، وابتُعث لجامعة أكسفورد. درَّس وحاضر في عدد من الجامعات السودانية، وتابع دراساته العليا فحصل على الدكتوراه من جامعة الخرطوم، وكان له اهتمام بالبرامج الإذاعية في محال الأدب والثقافة وفنِّ الغناء.

مؤلفاته: فصول في الأدب والنقد، شعراء الوطنية في السودان من عهد الفونج إلى عام ١٩٧٠م (أصله رسالة دكتوراه بعنوان: شعراء الكيان الوطني...)، صور من الأدب العربي، من نجوم الجيل(1).

صلاح الدين توفيق (۰۰۰ - ۲۵:۱۵ = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

باحث علمي. من مصر. مستشار ثقافي بأمريكا، مندوب دائم لمصر باليونسكو، مدير المكاتب الإقليمية للعلوم والتكنولوجيا بهيئة اليونسكو. مات في شهر محرم، آذار (مارس).

صلاح الدين حافظ (VO71 - P731 a = ATP1 - A. . 74) محرر ونقابي صحفي.

ولد في قرية العقلية بمركز العدوة في محافظة

المنيا بصعيد مصر. تخرج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة، عمل في مؤسّستي الأخبار والتعاون، انتقل إلى مؤسَّسة الأهرام منذ سنة ١٣٨٥ه حتى وفاته، وكان عام ١٣٦٨ه أصغر سكرتير عام لنقابة الصحفيين، وعاش سنوات طويلة في هذا المنصب، وسنوات أخرى أمينًا عامًا لها، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب. وقد سافر إلى الخليج وعمل في صحافتها، وكتب عن الصحافة المصرية كثيرًا، وعن الحريات العامة والحريات السياسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والصحافة العربية، وأسهم في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وقام بدور في صياغة القرارات المهمة الصادرة عن مؤتمرات الصحفيين وصياغة ميثاق الشرف الصحفى، ونال الجائزة التقديرية للصحافة من النقابة، التي كان عضوًا فيها... مات يوم الأحد ١٨ ذي القعدة، ١٦ تشرين الثاني (نوفمبر).



صلاح الدين حافظ كان أمينًا عامًا لاتحاد الصحفيين العرب

وألَّف (١٥) كتابًا، منها: أحزان حرية الصحافة، أفغانستان الإسلام والثورة، نزيف الوعي: أسلحة التضليل الشامل، تقافت السلام: المصير العربي في ظل الهيمنة الإسرائيلية، صدمة الديمقراطية، صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي، كراهية تحت الحلد: إسرائيل عقدة العلاقات العربية الأمريكية، تحريم السياسة وتجريم الصحافة(١).

(۱) جريدة البديل (موقع، مصر) في ۲۰۰۸/۱۱/۱۸م، موقع بي.بي.سي الجديد ۲۰۰۸/۱۱/۱۷م، الأهرام

## **صلاح الدین الحدیدي** (۰۰۰ – ۱٤۳۲ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۱م) ضابط میدانی برتبة فریق.

من مصر، شارك في المعارك التي خاضتها مصر من عام ١٩٦٧م حتى عام ١٩٧٣م. وكان قائد المنطقة المركزية العسكرية، ومدير المخابرات الحربية، ومدير أكاديمية ناصر العسكرية. نُعي في ١٨ شعبان، ١٩ يوليو. طبع له: شاهد على حرب ٢١، شاهد على حرب اليمن، حرب أكتوبر في الميزان العسكري.

صلاح الدين الحسيني (أبو الصادق) (١٣٥٤ - ١٣٣١ه = ١٩٣٥ - ٢٠١١م) شاعر ثوري.



من مواليد مدينة غزة، التحق بحركة فتح عام ١٣٨٧ه (١٩٦٧م)، وكتب أول نشيد للثورة الفلسطينية، أسهم في إنشاء الإعلام العسكري للحركة، وتسلم مهمة الفلسطينية عام ١٣٩١ه (١٩٧١م)، وأنشا مؤسسة المسرح والفنون الشعبية الفلسطينية ببروت عام ١٣٩٥ه. وفي القاهرة أسس مسرح الطفل الفلسطيني بدعم من منظمة التحرير. وطاف بفرقته أنحاء العالم لنشر

ع٤٥٤٤٤ (١١/٢٢/ ١٤٢٩هـ) وأعداد تالية، الموسوعة الحرة ٢٠١١/٢٢م. وهو غير (صلاح الدين حافظ)، والده أحمد، لواء، توفي في شهر ربيع الآخر ١٤٣١هـ.

ثقافة المقاومة. وكان آخر منصب له: مديرًا عامًا لمسرح الطفل الفلسطيني بغزة. توفي بالقاهرة يوم الثلاثاء ٧ صفر، ١١ يناير (كانون الثاني).

له أناشيد عديدة، وديوان: ثوريات<sup>(۲)</sup>.

صلاح الدين خوَّام (۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

## صلاح الدين خيري غنيم (۰۰۰ - ۱۲۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م)

مهندس معماري أكاديمي.

من مصر. حصل على شهادة الماجستير، ثم الدكتوراه عام ١٤١٧ه من قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، ثم كان أستاذ العمارة والتصميم المعماري في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس قسم التصميم المعماري وتكنولوجيا البناء فيه، وعميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، ونعي في ٢١ رجب، وتكيور.

رسالته في الماجستير: رصد التغيير في عمارة وعمران المناطق ذات القيمة الحضارية مع ذكر خاص لمدينة القاهرة: مدخل للحفاظ والتحكم.

وفي الدكتوراه: تأثير تقنية إعادة تنظيم وتخطيط الأراضي على الدول النامية كمدخل شامل نحو الارتقاء والتنمية.

ولعل له مؤلفات لم أقف على عناوينها. ومن بحوثه: فلسفة تحور تشكيل الكتلة المعمارية عبر العصور وما وراءه من أبعاد فيزيقية كمدخل لتطوير الواقع المصري، أسلوب التعامل مع توزيع الأشجار والنباتات ضمن مسارات الحركة (مع مصطفى محمد

(۲) شبكة ومنتديات مخيم (إثر وفاته)، الرأي (الأردن) (آخر تعديل ۲۰۱۱/۱/۱۵م)، وقلت: وهو غير (صلاح الدين الحسيني محمد) عالم نبات.

الشناوي)، نحو تقييم نتاج العمارة المصرية: مظاهر تطور اتجاهات العمارة المصرية في القرن العشرين وعوامل التأثير.

صلاح الدين رضا عقدة (۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين الزعبلاوي = صلاح الدين محمد الزعبلاوي

صلاح الدين أبو زيد مختار (٠٠٠ - ١٤٣٤ه = ٠٠٠ - ٢٠١٣م) مستشار قانوني.

من الخرطوم. أجيز في القانون من كلية المحقوق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، التحق بقوات الشرطة برتبة نقيب، ومنها إلى وزارة العدل، ليتنقل في جميع إداراتها، ويكون مستشارًا قانونيًا بها، كما عمل رئيسًا للمكتب التنفيذي بها، وسكرتيرًا لجلس تنظيم مهنة القانون، وتولَّى منصب المدعي العام لجمهورية السودان، ثم كان محاميًا عامًا للدولة، حتى وفاته في روما يوم الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى، الثاني من شهر إبريل (١٠).

صلاح الدين ساقي ولي (١٣٥٦ - ١٩٠١ه = ١٩٣٧ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين سعيد (١٣٥٦ - ١٤١٠ه = ١٩٣٧ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) وكالة السودان للأنباء (سونا) ٢٠١٣/٤/٢م.



من مصر. ضابط برتبة لواء، والده «سليم إبراهيم» كان لواء شرطة. والمترجم له كان واسع الثقافة، حاضرًا في الوسائل الإعلامية، عمل أستاذًا بالأكاديمية العسكرية العليا، وخبيرًا استراتيجيًا عسكريًا في المركز العربي للدراسات. توفي يوم الأحد ٩ شوال، ٢١ تشرين الأول.

له: الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في عالمنا المعاصر (مع ممدوح عطية) واسمه على الكتاب: صلاح الدين سليم.

صلاح الدين أبو سيف مسعود = صلاح أبو سيف

صلاح الدين طاهر محمد (۱۳۳۰ – ۱۶۲۸ه = ۱۹۱۱ – ۲۰۰۷م) فنان تشكيلي تجريدي ريادي. عرف باسم: صلاح طاهر.



ولد في القاهرة. تتلمذ على الفنان أحمد صبري، ونال شهرة واسعة في رسم اللوحات الشخصية والمشاهد الريفية حتى عام ١٣٧٦ه (١٩٥٦م)، عندما تحول إلى

الاتجاه التجريدي بعد رحلة إلى أمريكا، وأصبح أحد أعلامه. وقد تخرج في مدرسة الفنون الجميلة العليا بالقاهرة، ودرَّس في كليات الفنون والإعلام والآثار ومعهد السينما، وكان أستاذ الدراسات العليا بكلية الفنون، ثم عيِّن مديرًا لمتحف الفنِّ الحديث، فمديرًا لمكتب وزير الثقافة، ومديرًا عامًا بالإدارة العامة للفنون الجميلة، ومديرًا لدار الأوبرا المصرية، فمستشارًا فنيًا لمؤسَّسة الأهرام حتى وفاته، ورئيس جمعية محيى الفنون الجميلة. وكان في صدارة الحركة الفنية الحديثة بمصر، واعتبر أول فنان عربي تصل أعماله إلى العالمية، ووصفه عباس محمود العقاد بأنه «فاكهة الفن»! وهو صاحب جملة «اسمع بعينك» حيث إن أعماله يطلق عليها اسم «سيمفونيات لونية» وأنجز مجموعة كبيرة من الجداريات الضخمة، وأنجز ألف بورتريه، وآلاف اللوحات، اقتنتها مراكز فنية وصالونات ومتاحف، وأقام معارض خاصة وجماعية في عواصم عالمية، وقدم نحو (١٨٠) برناجًا تلفزيونيًا في مجال عمله. اعتذر للسادات عن قبول منصب وزير الثقافة، كما رفض مناصب أخرى؛ لإيمانه بأن «الفنّ أكبر من كل المناصب»! وكان محبًّا للحياة إلى أبعد الحدود، وخاصة الفتيات الجميلات...! مات يوم الثلاثاء ١٨ محرم، ٦ شباط (نوفمبر).



لوحة للفنان صلاح طاهر

ومماكتب فيه:

صلاح طاهر/صبحي الشاروني. صلاح طاهر فيلسوف الألوان/ جيلان حمزة ومن آثاره العلمية: في ظلال الفن/ كاترين

جبسون (ترجمة مع أحمد أحمد يوسف). له أيضًا كتابات ومقالات عديدة في مجال تخصصه(۱).

صلاح الدين عامر يونس (٠٠٠ - ١٤٢٢ه؟ = ٠٠٠ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين العامري (١٣٥٧ - ١٤٢٣ه = ١٩٣٨ - ٢٠٠٢م) إعلامي ناشر.



من تونس. بدأ في وكالة الأنباء التونسية. صاحب ومؤسِّس (مجمع الأنوار للنشر والصحافة)، الذي ضمَّ صحيفتين أسبوعيتين: «الأنوار» و«لوكوتيديان». ويوميتين: «الشروق» و «لوكوتيديان». وعدَّ من أبرز الوجوه الصحفية التونسية، وأكثرهم إثارة للجدل في تعامله مع معطيات الأحداث محليًا ودوليًا. توفي أواخر جمادى الآخرة، أوائل أيلول (سبتمبر)(٢).

## LE QUOTIDIEN 2

صلاح الدين العامري أصدر يومية (لوكيتيديان) وغيرها

صلاح الدين عبدالجواد السباعي (۱۳۶۱ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م) إعلامي شاعر.

(١) الأهرام ع٢٨٩٦٤ (١٩/٨٢٤٨هـ) وأعداد بعده،
 الهوسوعة القومية ص١٧٥. ولوحته من موقع (التربية الفنية).
 (٢) الزمان (٢٩/٦/٢٩هـ)، الرياض (٢٨/٦/٢٨هـ).



ولد في بلدة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أُجيز من قسم اللغة العربية بجامعة فؤاد الأول، وعمل صحفيًا في جريدة «المصري»، ثم في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وتولَّى رئاسة مكتب الوكالة في عدد من الأقطار العربية، نائب رئيس الوكالة، رئيس تحرير مجلة (الشباب)، وكتب مقالات أدبية في مجلة «منبر الإسلام». نعي في ٢٢ ذي القعدة، 1٣ ديسمبر.

وصدر له ديوان: أغاريد الصمت (٣).

صلاح الدين عبدالرزاق شفشق ملاح ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين عبدالعزيز شاه (١٣٤٥ - ١٤٢٢ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠١م) ملك ماليزيا.

لقبه بالماليزية «يانج دي برتوان أجونج» أي: الرجل الذي خُلق سيدًا!

من ولاية سيلانجور. درس في بريطانيا. عمل مفتشًا بوزارة التعليم الماليزية. خدم في القوات المسلحة لمدَّة محدودة. توِّج ملكًا في عام ١٤٢٠ه، ٣٣ سبتمبر (أيلول) عام العامة وكل طبقات الشعب. وهو الملك الحادي عشر لهذا البلد الإسلامي، الذي الحادي عشر لهذا البلد الإسلامي، الذي نال استقلاله عام ١٣٧٧ه (١٩٥٧م). وينصُّ الدستور على أن يتولى الملك مداولة وعماء تسع أسر مالكة، من الولايات التسع أعرام على أن يتولى الملك مداولة العربة.

التي تشكل الاتحاد الماليزي، وذلك كلَّ خمس سنوات. ويعتبر الملك رئيسًا للدولة، وقائدًا للقوات المسلحة، لكن السلطة الرسمية لرئيس الوزراء. مات في ٦ رمضان، الموافق ٢١ نوفمبر (1).

صلاح الدين عبداللطيف الناهي (١٣٣٣ - ١٣٣٢ه = ١٩١٤ - ٢٠١١م) حقوقي ضليع.



ولد في بغداد. حصل على درجة الدكتوراه في القانون المقارن من جامعة فؤاد الأول بالقاهرة عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، عاد ليكون أستادًا في كلية الحقوق بجامعة بغداد، ثم عميدًا للكلية، وكتب في القانون كثيرًا، كما كتب القصة، والبحوث الجامعية، والدراسة النظرية في القوانين. ثم درَّس في الحامعة الأردنية وأشرف فيها على رسائل علمية. وكان عضوًا في نقابة الحامين، واعتبر من رواد القصة في بلده! ولم ينتم إلى حزب. ثم إنه تحول إلى تركيا، وانقطعت أخباره، حتى توفي بأزمير يوم الاثنين ٢٤ محرم، ١٩

وله أكثر من (٣٠) كتابًا، منها: أقاصيص شيًّ، أهم القرارات والاجتهادات القضائية، خزانة الفقه وعيون المسائل للسمرقندي (تحقيق)، الخوالد من آراء الراغب الأصفهاني: في فلسفة الأخلاق والتشريع والتصوف، روضة القضاة وطريق النجاة لابن السمناني (تحقيق)، العدالة في تراث الرافدين وفي الفكرين اليوناني والعربي الإسلامي، القانون في حياتنا (مع محمد صبحي نجم

(٤) الشرق الأوسط ع٥٩ ٨٣٩. وسنة الميلاد تقريبية.

ونائل صالح)، محاضرات عن القانون المديي العراقي: الكسب دون سبب والفضالة كمصدرين للإلزام، الموجز العملي والنظري في القانون التجاري العراقي والقوانين المالية الأخرى (مع أحمد عباس الشالحي)، النتف في الفتاوي للسغدي (تحقيق)، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية، الوجيز في مبادئ القانون البحري: دراسة تحليلية، الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة تحليلية انتقادية مع الموازنات العالية، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي: أحكام الالتزامات والعقود التجارية، العقود التجارية المعينة، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي: النظرية العامة في التجارة والقانون التجاري. وغيرها المذكورة له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

صلاح الدين بن عبدالله المنجّد (P771 - 1731a = .781 - .1.74) كاتب موسوعي، آثاري تراثي، مصنِّف ومحقِّق مكثر.



ولد في دمشق، نال إجازة في الحقوق من جامعتها، وحضر محاضرات في فقه اللغة والحضارة الإسلامية والآثار والاجتماع

(١) موسوعة أعلام العراق ١٢٢/٣، معجم المؤلفين العراقيين ١٤٩/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٥٩/٤، وما كتبه عبدالجليل الأسدي في الحوار المتمدن ع ٣٦٠٨ (۱۰۱۲/۱/۱۵م).

## اللكتاب الحلجا

#### THE NEW BOOK PUBLISHING HOUSE PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS P. O. BOX 9256 - BELIEUT, LEBERTON

Date 1890 / cc

مسالله إرحن اراحي

اى المستومة الجليل المغضال الشيخ عبالله بازيد آل محود حفظ له البلام عليكم ورحمة بلاه وسركامة

عديثُ مساء إس من حُدّة حيث كنت القي محافرات في عامعتها ، نوحبت هدنتكم الطيفة ، ﴿ عَسَانَتُومَ عَطِيةٍ إِلَّا مِنْ وَنَتَيْ ان المكام عفود التأميل) . وقد سررك كما عابة السرور . وقرأت الخطية خرجرتم شاملة جامعة ، الى ما الزائث بدين فضامة وبيان كَ شَالَ الله أَنْ يَبِارَكُ فَلِي عَرِيمُ . ليينتنع النَّاسَ بعلمكم . وأَنْ يزيد كم نفتر على فضل . اند سميع مجيب .

وقداريلت وليكم لليوم عاميداليون نسخدمن كنا يمالأخر دور رست می به به به داریم درانقرآن میمشود در داریم آن تکتقبلوه روانهم المحت

صهلاح المخيد

#### صلاح الدين المنجد (خطه)

الإسلامي بالجامعة اليسوعية في بيروت، ثم حصل على الدكتوراه في الآداب وفي القانون، وعمل أستاذًا محاضرًا بجامعة طهران، وبكلية بيروت للبنات. عين أمين سرِّ للتعليم العالى والخاص في وزارة المعارف، ثم رئيسًا لديوان مديرية الآثار العامة، واستهوته الآثار واضطرّته إلى الرجوع إلى المخطوطات القديمة، فشُغف بها ولازمها ولم يتركها. عهد إليه الجمع العلمى العربي بتحقيق تاريخ دمشق لابن عساكر لنشره، ثم أرسلته الحكومة إلى إسبانيا لكشف مخطوطات دير الأسكوربال والأديرة الأخرى، ثم عيِّن مديرًا لمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية لثماني سنوات (٧٤ - ١٣٨١ه) ثم جاء إلى بيروت وتزوج من هناك وأسَّس دار الكتاب الجديد، رأس تحرير مجلة معهد المخطوطات العربية، وعمل مستشارًا بجامعة الدول العربية، وانتخب عضوًا في الجمعية الدولية للدراسات الشرقية بلندن، وفي جمع اللغة العربية بالقاهرة وبغداد، وكان عضو المعهد الألماني للآثار ببرلين، وله مقالات عديدة، في مجلة المجمع

العلمي العربي ومحلة العربي وغيرها. ثم إنه أقام في جدة، وتجنس بالجنسية السعودية، ومات في ٤ صفر، ۱۹ كانون الثاني (يناير).

ومما كتب فيه:

- حفل تكريم الدكتور صلاح الدين المنجد في إثنينية عبدالمقصود خوجة، في جدة، ٥٠٤١ه، ۷۶ص.

- مقالات ودراسات مهداة إلى الدكتور صلاح الدين المنحد.- لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ١٤٢٣ه.

وله مؤلفات وتحقيقات عديدة، بلغت ما يقرب من (١٥٠) كتابًا، منها: أحسن ما قرأت عن الإسلام، الإسلام والعقل على ضوء القرآن الكريم والحديث النبوي، بلشفة الإسلام عند الماركسيين والاشتراكيين العرب، التضليل الاشتراكي، خطط دمشق، الآمرون بالمعروف في الإسلام، قواعد تحقيق المخطوطات، معجم المؤرخين الدمشقيين. ومن تحقيقاته: الأئمة الاثنا عشر لابن طولون (عنوانه: الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الاثنى عشرية عند الإمامية)، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ج١ وق١ من ج٢)، تراجم الأعيان من أبناء الزمان للبوريني (٢ج)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية، شعر يزيد بن أبي معاوية بن أبي سفيان (جمع وتحقيق)، فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (جمع وتحقيق مع يوسف قزما حوري)، قضاة دمشق: الثغر البسام في ذكر من ولى قضاء الشام لابن طولون. وله كتب أخرى عديدة ذكرت في (تكملة

معجم المؤلفين)(١).

صلاح الدين عثمان هاشم (1371 - 1.310 = 7781 - 1761) مترجم، دبلوماسی، کاتب، باحث.



ولد في أم درمان بالسودان، من عائلة اشتهرت بالاشتغال بالعلم والسياسة. تخرج من قسم التاريخ بجامعة القاهرة، ودرس اللغات التركية والفارسية والروسية في باريس وهامبورج وموسكو. عمل في السلك الدبلوماسي فكان سفيرًا للسودان في تنزانيا واليونان وفرنسا وإيران، وكان عضوًا في عدد من الجمعيات العلمية العالمية. وإضافة إلى إجادته اللغتين الفارسية والتركية كان يجيد من اللغات الأوروبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، وملمًا بعدد من اللغات الأخرى، منها اليونانية واللاتينية والمغولية القديمة والتركية القديمة والتترية والتركمانية والسويدية. وكان مندوبًا لجعلة «الثقافة، العالمية» في واشنطن. توفى في شهر يونيه (حزيران).

من آثاره: تاريخ الأدب الجغرافي العربي/ أغناطوس يوليانوفتش كراتشكوفسكى (ترجمة، ٢مج: ٩٧٥ص)، العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس الميلادي، فينافكتورفنا بيغوليفسكيا (ترجمة)، تركستان من الفتح العربي إلى الغزو

(۱) الاثنينية ۲٦۱/۳، معجم المؤلفين السوريين ص ٤٩٥، موسوعة أعلام سورية ٢٧٢/٤, وإضافات ببليوجرافية. وخطه من موقع الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.

المغولي/ فاسيلي فلاديمير وفيتش بارتولد (ترجمة).

وله أعمال أخرى لم يمهله الموت لنشرها، إضافة إلى مقالات ودراسات عديدة، نشر عددًا منها في مجلة الثقافة العالمية، ونال كتابه «تركستان» جائزة مؤسّسة الكويت للتقدم العلمي لأحسن كتاب مترجم عام ۱ + ٤ ۱ هر(۲).

صلاح الدين عزام = صلاح عزام

صلاح الدين علي محمود (۰۰۰ - ۱۶۲۶هـ = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين العمامي (١٣٥٥ - ١٠٤١هـ = ١٩٣٦ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين كبارة = محمد صلاح الدين بن محمد على

صلاح الدين كشريد ( . . . - 7731 a = . . . - 71 . 79) مترجم وكاتب إسلامي داعية.

من القيروان بتونس. تخرَّج صيدلانيًا محلِّلًا من مستشفيات باريس، وعرف هناك اللغة الفرنسية وأصولها اللاتينية كما يعرفها أهلها، وأشرف على القسم الفرنسي من مجلة (جوهر الإسلام)، ولفتت دراساته أنظار الهيئات والتجمعات الإسلامية فدعته لإلقاء محاضرات في ملتقياتها وندواتها في فرنسا والجزائر ومدغشقر وجزر الرينيون. ومعظم إنتاجه العلمي باللغة الفرنسية.

له من الكتب: الوجه الحقيقي للإسلام، أسس وقواعد المدنية الإسلامية، ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية (نشرته دار الغرب

(٢) الثقافة العالمية ع٤٢ (محرم ١٤٠٩هـ) ص ١٩٦.

الإسلامي، ويقع في ١٧٠٠ ص، وترجمة عنوانه: تلقين الأعاجم الراغبين في تأويل الكتاب العربي المبين وما يعلم تأويله إلا الله)، الطبُّ النبوي (بحث قدم إلى مؤتمر). وترجم إلى الفرنسية رياض الصالحين للنووي وغيره<sup>(۳)</sup>.



صلاح الدين محمد بيومي (+++ - 7731a = +++ - 0++7a) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين محمد توفيق ( · · · - P 7 3 1 a = · · · - \ · · ۲ a) (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين بن محمد خير البيطار (1771 - . . 31 = 71 1 - . . . . . . . سياسي وقيادي حزبي.



ولد في دمشق، نال شهادة الفلسفة من جامعة السوربون بباريس، وأثناء إقامته فيها التقى بميشيل عفلق الذي كان هو الآخر

 (٣) من لقاء أجري معه ونشر في موقع (الإسلام: حقائق وأعلام ومعالم) في ٢٠١٠/١٢/١٨م، وتعريف بجهوده في الموقع نفسه بتاريخ ١١/١١/١٣م.

يدرس هناك، فاستهوتهما الأفكار الاشتراكية والعلمانية. وفي عام ١٩٣٥م عاد إلى سوريا فعمل بالتدريس الذي سعى من خلاله إلى نشر أفكاره، وعقد مع عفلق اجتماعات سياسية سرية، ثم تخليا عن التدريس وتفرغا للعمل السياسي. وبنهاية الاحتلال الفرنسي وبدء استقلال سورية قاما بنشر صحيفة، ووضعا برنامجًا سياسيًا، ثم أُعلن تأسيس حزب البعث العربي في نيسان ١٩٤٧م، وكانا أبرز شخصين فيه. وفي عام ١٩٥٢م غادر سوريا عقب الانقلاب الذي قام به أديب الشيشكلي، ثم عاد وأصبح عضوًا في (حزب البعث العربي الاشتراكي) الذي تشكل بعد اندماج حزب البعث مع الحزب الاشتراكي الذي كان يتزعمه أكرم الحوراني. وعقب الإطاحة بالشيشكلي عام ١٩٥٤م انتخب عضوًا في البرلمان. ثم أصبح عام ١٩٥٦م وزيرًا للشؤون الخارجية، كما أصبح وزيرًا للثقافة والإرشاد الوطني. في عام ١٩٦٣م تولى رئاسة الوزراء في حكومة أمين الحافظ، كما عمل رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية من يناير إلى فبراير ١٩٦٦م، وأصدر جريدة البعث. اعتُقل مع عفلق في الانقلاب الذي وقع في فبراير عام ٩٦٦ ام إلا أتهما استطاعا الهرب، فذهب البيطار إلى لبنان، في حين توجه عفلق إلى أمريكا الجنوبية. وقد فصل الاثنان غيابيًا من حزب البعث السوري في أكتوبر من ذلك العام. وفي يناير ١٩٧١م حوكما غيابيًا، وحكم عليهما بالإعدام، إلا أن ذلك الحكم ألغي فيما بعد. ومع بداية عام ١٩٨٠م أقام في باريس، وأصدر هناك صحيفة سياسية معارضة نصف شهرية أسماها (الإحياء العربي). ويذكر أحمد صبرى شويمان (الذي حول اسمه إلى أحمد سالم شويمان، وهو رئيس جماعة الأنصار ومجلة الأنصار في مصر) أنه التقى بميشيل عفلق وصلاح الدين بيطار، فطلب منه الأخير أن ينضم وجماعته إلى

حزب البعث - لأن شويمان كان قوميًا يكره الأعاجم حتى الإمام البخاري وتلميذه مسلمًا! - فقال لهم: القومية التي أدعو إليها مؤمنة وأنتم ملاحدة، فانتفض ميشيل عفلق وقال له: أنا لست ملحدًا، فقال له: أنت لست ملحدًا، ولكن الأستاذ صلاح ملحد. فسكت ميشيل، ولم يجب صلاح، وفي ٩ مضان ٢١ يوليو (تموز) اغتيل أمام مكتب معلة «الإحياء العربي» في باريس.



صلاح الدين البيطار أصدر جريدة (البعث)

ومن كتبه: السياسة العربية بين المبدأ والتطبيق، ماذا بعد جمال عبدالناصر: مجموعة مقالات، الفئة الحاكمة في طريق الانحيار(۱).

صلاح الدين بن محمد خير كديمي (١٣٤٤ - ١٤١٦ه = ١٩٢٥ - ١٩٩٥م) حقوقي شاعر.



من مدينة حماة. أجيز من كلية الحقوق بجامعة دمشق، ثم درَّس، وتفرَّغ للعمل الصحفي، وشارك في تحرير جريدة «المنار» منذ تأسيسها عام ١٣٦٦ه ورأس تحريرها

مدة من الزمن، ثم زاول مهنة المحاماة، وعين قاضيًا في طرطوس لمدة قصيرة.

طبع له: شرح قانون الإيجار في سورية، القول الفصل في طلب تخلية المستأجر بسبب التملك، ومسرحية شعرية عنوانها: يوسف النبي، وملحمة شعرية بعنوان: الفدائي. وترك عددًا من القصائد المخطوطة (٢).

صلاح الدين بن محمد الزعبلاوي (١٣٣٠ – ١٤٢٣ه؟ = ١٩١٢ – ٢٠٠٢م) تربوي، باحث لغوي.



ولد في دمشق، ونشأ في حمص، عاد إلى دمشق ليدرس في المعهد الطبي، ثم تركه ليدرِّس. عمل في ديوان وزارة المعارف، ثم نال إجازة في الحقوق، وعمل مديرًا للتربية في درعا، ثم في دمشق، ومديرًا للكتب المدرسية، درَّس التاريخ والجغرافيا نحو (٣٠) عامًا، مدقِّق لغوي في اتحاد الكتاب بدمشق وبعض الصحف والمحلات الدمشقية. تفرغ للكتابة والتأليف في اللغة، رشِّح لعضوية مجمع اللغة العربية بدمشق عام ٥٠٤١هـ. وله كتب مطبوعة منها: أخطاؤنا في الصحف والدواوين، لغة العرب، مسالك القول في النقد اللغوي، مذاهب وآراء في نشوء اللغة وتدرج معانيها، مع النحاة، معجم أخطاء الكتاب. وشارك في تأليف كتب مدرسية في الجغرافيا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أعلام في دائرة الاغتيال ص١٤٤، المجتمع ع٥٠٥ (١٤٠٢/٧/١٨) ص٢١٠ الموسوعة الصحفية العربية (٩٤/١ معجم المؤلفين السوريين ص٧٤. وما ذكر من كلام أحمد صبري شويمان من ذكريات الأديب والمفكر عبدالله الطنطاوي في موقع رابطة أدباء الشام (رحلتي إلى مصر).

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الموجزة ١٤٠/٤ (نقلاً عن كتابه «مسالك

## صلاح الدين محمد صادق ( . . . - 3 7 3 1 8 = . . . - 7 1 . 7 4)

عُرف بصلاح صادق.

انضمَّ إلى حركة (مصر الفتاة) مذكان طالبًا



بالثانوية، وقاد شعبة الحركة بالشرقية، تتلمذ على محمد حلمي مراد نائب رئيس حزب العمل وزير التربية، وعمل معه في المحاماة، ثم كان محاميًا بمحكمة النقض، كما دخل السياسة وقاد كتيبة الدفاع عن حزب العمل حتى جمِّد نشاطه، وكان معارضًا قويًا لنظام الرئيس حسني مبارك، مدافعًا عن القضية الفلسطينية، مناديًا بطرد السفير الصهيوني من مصر، ووقف كافة أشكال التطبيع من الكيان الصهيوني، وكان المستشار القانوبي لحزب العمل وجريدته (الشعب)، ونجح في سحب الدكتوراه الفخرية من زوجة الرئيس (سوزان ثابت)، وكان أستاذ القانون الإدارى بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ويبدو أنه درَّس في معهد الإدارة بالرياض قديمًا، وتوفي يوم الجمعة ١٥ صفر، ٢٨ ديسمبر. له «مذكرات في الإدارة العامة» صدرت عن معهد الإدارة بالرياض<sup>(١)</sup>.

## صلاح الدين محمد لطفي (تكملة معجم المؤلفين)

## صلاح الدين بن محمود الزغبي (۰۰۰ - ۲۳۶ هـ = ۰۰۰ - ۱۱۰۲م)

خبير زراعي بيئي وقيادي حزبي. عُرف ب(صلاح الزغبي).



من مصر. رئيس قسم التنمية الريفية بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، أستاذ الاجتماع الريفي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، رئيس اللجنة الثقافية بجمعية العاملين في الأمم المتحدة، مؤسّس حزب (العلماء)، ولعل اسمه كان أولًا (العلم والتنمية) الذي يدعو إلى التخطيط السليم في النهضة وسلوك المنهجية العلمية في التنمية البيئية، ويبدو أنه تشكل عام ١٤٣١هـ (٢٠١٠م) بعد سقوط نظام حسني مبارك. توفي يوم الخميس ٢٢ ذي القعدة، ٢٠ أكتوبر.



صلاح الزغبي رئيس حزب العلم والتنمية

وله رسالة نشرتها جامعة الرياض بعنوان: النظريات والبحوث الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية الريفية.

صلاح الدين محمود عامر (1771 - · 431a = 4391 - P · · Ya) مستشار قانوبي.



من محافظة الغربية بمصر. حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم كان أستاذًا ورئيس قسم القانون الدولي بالكلية نفسها، ومحاميًا لدى محكمة النقض والمحاكم العليا، وأمينًا عامًا للجمعية المصرية للقانون الدولي، وأمين لجنة تشريعات الهيئة بأكاديمية البحث العلمي، وعضو الوفد المصري في مباحثات استرداد طابا، وعضو اللجنة القومية لقانون البحار بوزارة الخارجية، ومثَّل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية، وحصَّل جوائز. توفي يوم ۲۷ شوال، ١٦

وله مؤلفات في تخصُّصه، منها: المشروع الدولي العام، القانون الدولي العام (مع حامد سلطان وعائشة راتب)، قانون التنظيم الدولي، القانون الدولي الجديد للبحار (٢).

## صلاح الدين محمود عبدالوهاب (تكملة معجم المؤلفين)

صلاح الدين المنجد = صلاح الدين بن عبدالله المنجد

## صلاح الدين هدايت (1971 - 7731 a = . 781 - 7 . . 74)

من رواد النهضة العلمية الحديثة بمصر، ضابط عسكري.

من مواليد الإسكندرية. تخرج في الكلية الحربية، ثم في كلية العلوم بجامعة القاهرة. رأس قسم بحوث الكيمياء الحربية بالقوات

(٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٧٧٠.

القول»)، أعضاء اتحاد الكتاب ص٢٢٥، معجم المؤلفين السوريين ص ٢٢٦.

(١) صحيفة الشعب الجديدة ٢٠١٢/١٢/٨م، وإضافات.

من مصر. أستاذ الصحافة، نائب رئيس

مجلس إدارة جريدة الوفد، المستشار الفني

لدار أخبار اليوم، كبير الاقتصاديين بالسفارة

الأمريكية. مات في شهر رجب، أواخر آب

له مجموعة كتب تأليفًا وترجمة، وقفت

منها على العناوين التالية: أجهزة الاقتصاد

الدولي/أندريه كيريفيه فيات (ترجمة)، إدارة

الصحف، الإدارة للمستقبل: التسعينات

وما بعدها/ بيتر. ف. داركر (ترجمة)،

الاعتماد المستندي من المنظور العلمي

والمنظور القانوني (مع ياقوت العشماوي)، اقتصاديات الوطن العربي، تاريخ اقتصادي

للشرق الأوسط وشمال إفريقيا/شارل عيسوي

(ترجمة)، التصنيع في مصر: السياسة والأداء/

روبرت مابرو، سمير رضوان (ترجمة)، السوق العربية المشتركة (ترجمة). وله غير هذا الكثير

مما أوردته في (تكملة معجم المؤلفين).

(أغسطس).

المسلحة. أول من قام بتجارب استخدام الري بالرش في الأراضي الزراعية. مستشار الرئيس للشؤون العلمية، وزير دولة للتخطيط، رئيس المجلس الأعلى للعلوم، أول وزير للبحث العلمي، أول مدير لمؤسسة الطاقة الذرية، أشرف على المحطات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية بمصر، أول من أنشأ مصنعًا لإنتاج أجهزة الراديو بمصر أيضًا. بخير عالمي بالأمم المتحدة للدول النامية في خبير عالمي بالأمم المتحدة للدول النامية في الشؤون العلمية(١).

صلاح الدين يوسف البستاني (٠٠٠ - ١٤١٦ه؟ = ٠٠٠ - ١٩٩٥م) كاتب ومراسل صحفى ناشر.

## دارالعرب البستاني

صلاح الدين البستاني.. مدير الدار

من القاهرة. تخرَّج في الجامعة الأمريكية بالمدينة نفسها، عمل مراسلًا حربيًا «على خطّ النار» في الإسماعيلية لصحيفة «الزمان» المسائية، خلَّف والده (ت ١٣٧٢ه) في إدارة (دار العرب للبستاني)، التي تأسست سنة ١٣١٨ه، وركز على إعادة نشر الكتب القيمة في مجال اللغة والتاريخ.

ألَّف (١٥) كتابًا، منها: تاريخ الصحافة والطباعة خلال الحملة الفرنسية على مصر العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى/ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده (تحقيق)، بتهوفن الموسيقار العبقري الأصم، معركة القنال كما شاهدتما (لوالده، علق عليه وأضاف...)، جدار (لوالده، علق عليه وأضاف...)، جدار

(١) موسوعة أعلام مصر ص٢٧٢.

العار، عشت مع زانية بريئة (خ!)، الصحافة السرية البريطانية خلال الاحتلال في منطقة قناة السويس ١٩٥١ - ١٩٥٢م(٢).

## صلحة الكارب (۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

صلحي الوادي (۱۳۵۳ - ۱۹۲۸ = ۱۹۳۴ - ۲۰۰۷م)



ولادته في بغداد، من أب سوري وأم عراقية. استقرَّ بسورية منذ عام ١٣٨٠ه عراقية. استقرَّ بسورية منذ عام ١٣٨٠ه الملكية للموسيقى في الأكاديمية وكان مؤسِّس أول معهد للموسيقى فيها (المعهد العالي للموسيقى)، كما أسَّس المعهد العربي للموسيقى في دمشق سنة ١٣٨١ه لتدريس الموسيقى في دمشق سنة ١٣٨١ه لتدريس الموسيقى للأطفال، وأسَّس الأوركسترا الموطنية، وكان يقرأ كثيرًا للشاعر غارثيا لوركا. وق يوم الأحد ١٨٨٨ رمضان، ٣٠ أيلول (١٠٠٠).

## (۱۰۰۰ - ۱۹۱۶ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

صليب سوريال

صليبا الدويهي ( ۱۳۳۱ - ۱۹۱۶ هـ = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۹م) فنان تشكيلي ريادي.

## صلیب بطرس ساویرس (۰۰۰ - ۱٤۲٥ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م) مستشار اقتصادي، مترجم.

<sup>(</sup>٢) وترجمته من كتابه الأخير، ومن الأهرام ع٢٩٣٩٤(١) (١٤٢٥/٥/١١).

<sup>(</sup>٣) موقع اكتشف سورية، وموقع (معكم) ١٤٣٤هـ.



من إهدن مركز قضاء زغرتا في لبنان. تخرج في أكاديمية الفنون العليا بباريس، وتخصص في المدرسة الوطنية للفنون بها، أحد مؤسّسي الحركة التشكيلية، أول من أظهر الفنّ الكنائسي في لبنان، أستاذ في تخصُّصه، ورد اسمه في قواميس فنية عالمية بباريس، غدا له نمط باسمه «دويهي ستايل». انتقل إلى أمريكا منذ عام ١٣٧٠ه (١٩٥٠م)، وأصبح مستشارًا للمتاحف الأمريكية، يشارك في الحتيار لوحات الفنانين للمتاحف. ومات بنيويورك ٢٢ كانون الثاني (١٠).



لوحة للفنان صليبا الدويهي

صليوا بن إسحاق حبش (١٣٥٤ - ١٤١١هـ = ١٩٣٥ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) دليل الإعلام والأعلام ص٦٩٣، إبداعات عربية ص٧٨ (ووفاته فيه ١٩٩٣م)، قرى ومدن لبنان (٩٤/١)، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص٣٣٧ (وولادته في هذا المصدر ١٩٠٠)، مجلة الجيش (اللبناني) ع٣٣٣ (نوفمبر ٢٠٠٤م)، (كولمته من موقع (نفس): مجلة الفن.





من مصر. تخرج في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، ثم التحق بدير السيدة العذارة المعروف بالسريان بوادي النطرون. في عام ١٩٦٢ أقامه الأنبا كيرلس السادس أسقفًا للخدمات الاجتماعية. من أهم أعماله إنشاء الكنائس للعائلات القبطية المهاجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة، وكان عضوًا بارزًا في مجلس الكنائس العالمي، وفي جمعية الإخاء الديني بالقاهرة، فضلًا عن تبنيه مشروعات خدمة الأسرة ومكافحة الأمية وتعميم مراكز التدريب المهني لصغار الشبان. وتعميم مراكز التدريب المهني لصغار الشبان. قتل مع الرئيس السادات في ٦ أكتوبر. كتبه: الخدمة والعمل الخيري، محاضرات في مشكلات معاصرة، الحياة والرجاء، مذكرات في التوجيه مشكلات معاصرة، الحياة والرجاء، مذكرات في التوجيه

صموئيل إسكندر شلبي (۰۰۰ - ۱٤۳٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

الأسرى<sup>(۲)</sup>.

صموئیل حبیب (۱۳٤٦ – ۱۶۱۸ه؟ = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۷م) قسّ کاتب ناشط.



ولد في مدينة الواسطي بمحافظة بني سويف المصرية، نال شهادة الدكتوراه في اللاهوت من جامعة سان فرنسيسكو. رُسم قسأ بالقاهرة عام ١٩٥١م أسس وأدار الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية منذ عام ١٩٥٠م، ورأس الطائفة الإنجيلية بمصر، والكنائس الانجيلية بالشرق الأوسط منذ عام والكنائس الانجيلية بالشرق الأوسط منذ عام عام ١٩٥٦م، ورأس تحرير مجلة (الهدى)، عام ١٩٥٦م، ورأس تحرير مجلة (الهدى)، وكان نائب رئيس الاتحاد العالمي للكنائس المسيحية، وعضواً بلجنته التنفيذية.

وصدر كتاب: طريق التحدي: قصة حياة الدكتور القس صموئيل حبيب كما رواها. قام بتأليف أكثر من (٦٠) مؤلَّفاً حول الدراسات الاجتماعية والدينية باللغة العربية، منها: فن قيادة الجماعات، كيف تتعامل مع شخصيات صعبة، الكنيسة والتنمية، الإدارة الكنسية، الخوف، كيف تكوَّن علاقات ناجحة مع الناس، أفكار في القيم، اتخاذ قرار، كيف تكون موضوعياً، المشكلة: تشخيصها وحلها، الكنيسة والدولة، المرأة في الكنيسة والجتمع، الغضب: العاطفة في الكنيسة والجمع، الغضب: العاطفة التي أسيء فهمها، لاهوت التحرر. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).

صميم الشريف = محمد صميم الشريف

 (٢) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٧٢، موقع المكتبة القبطية.

(٣) دائرة معارف أعلام بني سويف ص ٤٢، وإضافات.

## صهیب بن محمد الزمزمي (۰۰۰ - ۱۹۹۲ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۲م) عالم قارئ.

من مصر. أصله من المغرب، وعاش في السعودية. وكان عالمًا بالحديث، ذا صوت متميز في قراءة القرآن الكريم.

من كتبه المطبوعة: زكاة الحلي واجبة في الإسلام؟، جماعة التبليغ خطر على المسلمين؟(١).

هدید بن ایمؤنف ایی شیخنا ایلیل العلامترالأسقا ذائیرت کاوالدیت الأنبانی بارک الدفسی حیا تد.

gjher 1406/8/6: 200

صهیب الزمزمی (خطه)

## صوفي حسن أبو طالب (١٣٤٤ - ١٤٢٩هـ = ١٩٢٥ – ٢٠٠٨م) برلماني حقوقي.



من محافظة الفيوم بمصر. حصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاهرة، ودكتوراه في القانون من جامعة باريس، أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بجامعة القاهرة، ثم صار رئيسًا للجامعة. رأس بحلس الشعب عام ١٩٩٨ه (١٩٧٨م)، وتولى رئاسة الجمهورية مؤقتًا أسبوعًا واحدًا (٢ أكتوبر إلى ١٤ منه، سنة ١٩٨١م)

(١) متفرقات الشبكة العالمية للمعلومات والخط من كتاب:
 حصول التهاني ٢٨/٢.

بعد اغتيال السادات. ثم كان رئيسًا للجنة التعليم بمجلس الشعب، وعضوًا في جمعيات ومحالس، منها المحالس القومية المتحصصة، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، وعضو معلس الأمن القومي، والمحموعة السياسية لرئيس الجمهورية. ورأس وفد مصر في المؤتمرات الدولية البرلمانية. وذكر الكاتب الصحفى محمود عوض أنه كان المهندس السياسي الأول الذي حؤل مبادئ الشريعة الإسلامية إلى مشروعات قوانين وافق عليها علماء وخبراء من المسلمين والمسيحيين. وقد دُعي إلى ماليزيا لحضور ملتقى خريجي جامعة الأزهر هناك، وألقى محاضرة تدلُّ على منهجه في ذلك، وأكد قاعدة الاجتهاد بقوله: لا تحديد بدون تطبيق الشريعة. وكشف أن الشريعة الإسلامية مقننة بالفعل في مصر ولكنها لا تزال في الأدراج. ثم خلص إلى أن الاجتهاد في عصرنا الراهن لا بد أن يكون جماعيًا من خلال مجامع البحوث وتبادل الاجتهاد مع الجحامع الإسلامية في باقى الدول. وذكر أشياء أحرى لا أظنها مقبولة عند العلماء. مات في كوالالامبور يوم الخميس ١٤ صفر، ٢١ شباط (فبراير)، حيث كان يحضر الملتقى العالمي الثامن لخريجي جامعة الأزهر هناك.



صوفي أبو طالب تولى رئاسة الجمهورية أسبوعًا واحدًا

وله كتب، مثل: بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، تشريع حور محب (ترجمة مع باهور لبيب)، دراسات في القومية العربية: الحركة القومية العربية، المحتمع العربي، الوجيز في القانون الروماني، تاريخ

النظم القانونية والاجتماعية، تطبيق القانون الروماني في مصر الرومانية، القانون الدولي الخاص، الاشتراكية الديمقراطية في مصر مقارنة بالفكر العالمي والفكر الإسلامي. وله مؤلفات بالفرنسية، منها: حالة المرأة القانونية في البلاد العربية. إضافة إلى العديد من الأبحاث(٢).

## صوفي عبدالله واصف (۱۳۶۶ – ۱۲۲۶ه؟ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۳م)

. أديبة مترجمة، محررة صحفية.

ولدت في الفيوم واستقرت في السويس، حصلت على الثانوية من المدرسة الإيطالية بالقاهرة، تزوجت من الروائي نظمي لوقا ودرَّست. عكفت على قراءة الآداب العالمية وتاريخ الحضارة والفنّ، واهتمت بعلم النفس، عملت في مجلات المصوَّر والاثنين والهلال والكواكب، حررت زاوية «مشكلتك» في مجلة حواء. أول مصرية ألفت للمسرح سنة بالحلة عضو نادي القلم الدولي، عضو لجنة القصة بالمجلس الأعلى المثقافة... وغيره.

مؤلفاتها من القصص القصيرة: كلهن عيوشة، بقايا رجل، مدرسة البنات، نص امرأة، نوابغ النساء (مع نظمي لوقا)، معجزة النيل، ألف مبروك، أربعة رجال وفتاة، شيء أقوى منها.

والروايات والمسرحيات: نفرتيتي: ثورة أخناتون الروحية، لغة الجسد، دموع التوبة، أربع مسرحيات ضاحكة.

والدراسات: نساء محاربات، حواء وأربعة عمالقة.

وترجمت أكثر من (٤٠) كتابًا، أوردت قسمًا منها في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(١)</sup>.

 (۲) الراية (قطر) ۲۲۰۰۸/۲/۲۲م، الموسوعة القومية ص۱۷۷، الأهرام ع۲۷۲۳ (۲۰۱۹ ۲۹۱۹ه).
 (۳) أعلام الأدب العربي المعاصر ۲۹۰۷، معجم القاصات ص۷۰، الضاد (آذار ۲۰۰۶م) ص٥٠، مصادر الأدب النسائي ص٤٧٦، معجم الروائيين العرب ص٢١٨، الموسوعة

### صوفي محمد ضياء الحق (١٣٣٠ - ١٤١٠ه = ١٩١١ - ١٩٨٩م) أديب شاعر.

ولادته بمدينة لاهور في باكستان. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية، وعمل أستاذًا بالكلية الحكومية في مدينة جهنك، ثم في مدينة ساهيوال، وكلية الدراسات الشرقية بجامعة البنجاب في لاهور، وتخرج عليه المئات من الطلبة في الأدب العربي والدراسات الإسلامية، ونظم الشعر بالعربية والأردية.

وله: شرح القصائد الهمزيات العشر في مدح سيد الحنِّ والبشر (شرحها بالأردية). وأعدَّ فهارس تفصيلية لكتاب «وفيات الأعيان» لابن خلِّكان (خ)(۱).

صیّاح الجهیّم (۱۳۴۸ - ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۰م) تربوي اشتراکي مترجم.

> القومية للشخصيات المصرية ص١٧٨. (١) معجم البابطين لشعراء العربية.



من مواليد قرية كناكر التابعة لمحافظة السويداء بسورية. نال إجازة في آداب اللغة العربية وشهادة في الأدب الفرنسي ودبلومًا في التربية. درّس ثم عبّن مفتشًا للعربية في التربية. درّس ثم عبّن مفتشًا للعربية في الكتاب. شارك في وضع المناهج للمراحل الكتاب. شارك في وضع المناهج للمراحل المتعلقة بذلك. جاهر بالاشتراكية ودعا إليها المتعلقة بذلك. جاهر بالاشتراكية ودعا إليها عرارة وأنها ستبقى حلم البشرية مهما اعتراها من إخفاق؟! مات في ٤ صفر، ٨ أيار. ترجم (٢٧) عملًا، منها: تتمة أعمال تولستوي الكاملة التي بدأ بترجمتها سامي الدروبي (٤١ مج).

وله أيضًا: خليل مطران الشاعر، رامبو

شاعر الصبا والحداثة، ملامح من حنا مينه، بريشت.

ومن أعماله في الترجمة: رؤى سيمون ماشار (مسرحية)/ بريخت، الرومانسية في الأدب الأوروبي/ بول فان تبيغيم، قضايا الرواية الحديثة/ جان ريكاردو، النقد الفني/ أندريه ريشار، أيام الكومونة/ بريخت. وله غير هذه الترجمات ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

صيَّاح الحمود الأطرش (١٣١٦ - ١٣٩٧هـ = ١٨٩٨ - ١٩٧٧م) (تكملة مع المؤلفين)

صيَّاف بن عوَّاد الحربي (۱۹۳۹ - ۱۹۲۸ه = ۱۳۰۸ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (۲) دراسات اشتراكية ع۱۸۷ (كانون الثاني وشباط ۲۰۰۱م) ص۷۵، ۹۶، دليل أعضاء الاتحاد ص۲٤۲، الموسوعة الموجزة ۱۰۵٤/٤.

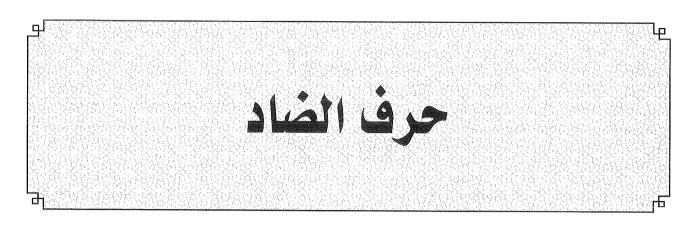

## ض**اري الفياض** (١٣٣٦ - ٢٠٤٦ه = ١٩١٨ - ٢٠٠٥م) الرئيس الفخري الأول للمجلس الوطني العراقي أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق.



شيخ قبيلة البوعامر ذات الغالبية الشيعية. كان عضوًا في البرلمان العراقي في العهد الملكي، وسُحن في عهد صدام حسين، عضو الجمعية الوطنية العراقية أثناء الاحتلال، عضو مميز في المجمع البرلماني العراقي، واعتبر أقدم برلماني عراقي. قُتل مع البنه وثلاثة من حراسة في هجوم بسيارة مفخخة في شهر جمادي الأولى، حزيران(۱).

ضامن حسين العبيدي (۰۰۰ - ۱۲۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) ديوانية شمُر (إثر مقتله)، العربية للصحافة
 ۲ / ۲ / ۲ / ۲ م .

## ضاهر خليل زيدان (١٣٣٨ - ١٤٢٣ هـ؟ = ١٩١٩ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

ضاهر غندور (۱۰۰۰ - ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

ضرار محمود القدُّو (۱۳۵۶ – ۱۶۲۰هـ = ۱۹۳۵ – ۱۹۹۹م) رسّام فنّان.



من مواليد الموصل. تخرَّج في قسم الرسم عهد الفنون الجميلة، سافر إلى إسبانيا واطلع على المتاحف، وحصل على دبلوم من أكاديمية سان جاكومو بإيطاليا، وشهادة من قسم التصميم بأكاديمية الفنون الجميلة من روما. درَّس فنون العراق القديم والرسم بقسم الآثار في جامعة الموصل، وشارك في إنشاء معهد الفنون الجميلة

ها عام ١٣٩٩ه، وكان أول مدير له، وأسَّس نقابة الفنانين، فرع نينوى، وجمعية التشكيليين العراقيين بها أيضًا، وكان مراقبًا أول للاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب، وأحد أعضاء مجلة الجامعة التي نشر فيها العديد من المقالات، كما شارك في وضع مشروع إنشاء أكاديمية الفنون ودرَّس ها تاريخ الفن. فتح له مرسمًا خاصًا، ورسم مئات اللوحات، عشرات منها تمثل الحرف مئات اللوحات، عشرات منها تمثل الحرف أسلوبًا خاصًا، ويعبر عن نفسه بالتجديد أسلوبًا خاصًا، ويعبر عن نفسه بالتجديد في اللحظة التي يعيشها مع لوحته. وأقام أربعة معارضة شخصية (٢).

### الضو مختار (۱۳۲۰ - ۱۶۲۸ = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۷م) طبیب الباطنیة.

ولد في قرية أم قلحي – ريفي بارا السودانية. تخرَّج في كلية الطبّ بالخرطوم، وحصل على الزمالة من كلية الأطباء الملكية، ثم نال دكتوراه الفلسفة في الطبّ الباطني من جامعة الخرطوم، ودرَّس فيها، ورأس شعبة الطبّ الباطني بها، ثم كان عميدًا لكلية الطبّ. كما تولّى منصب المستشار الإقليمي لكلية الأطباء الملكية بلندن في

(٢) موسوعة الموصل ٤٧٨/٥، موسوعة أعلام الموصل،
 موقع موسوعة الفن التشكيلي العراقي.

السودان.

له أكثر من (٥٠) بحثًا علميًا، نُشرت في المحلات المحلية والعالمية في مجال الطبّ الباطني والغدد الصمّاء والسكري(١).

ضياء جعفر (۱۳۲۸ - ۱۶۱۳ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

ضياء الحسن الندوي (۱۳۲۷ - ۱۶۲۳ ه = ۱۹۶۷ - ۲۰۰۳م) أديب إسلامي لغوي.

من أسرة انتقلت من قرية برشديفور بمدينة رائي بريلي إلى مدينة دهلي. تخرَّج في جامعة ندوة العلماء، وأتم دراسته العليا في الجامعة الملية الإسلامية، وحصل منها على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، حول موضوع الأدب المهجري، وأتقن اللغة الإنجليزية مع اللغة العربية؛ وكان يجمع بين لغات عديدة، ويمارس الخطابة والكتابة والحوار بجميع هذه اللغات، ويتمتع بملكة علمية وأدبية، ومن أنشط أعضاء رابطة الأدب الإسلامي العالمية منذ أن أنشئت، فكان يحضر جميع ندواتما في بلدان العالم الإسلامي، ويسهم ندواتما في بلدان العالم الإسلامي، ويسهم إلى مؤتمرات ثقافية أخرى للجامعة الملية الإسلامية.



مجلة (ثقافة الهند) رأس تحريرها ضياء الحسن الندوي

حرَّر مجلة «كاروان أدب» لسان حال رابطة الأدب الإسلامي بندوة العلماء، ورأس تحرير مجلة «ثقافة الهند» التي تصدرها رابطة الثقافات للحكومة الهندية، ونال حائزة تقديرية من رئيس الجمهورية. مات يوم الاثنين ١٦ ذي القعدة، الموافق ٢٠ يناير (٢٠).

ضياء الحق = محمد ضياء الحق

ضياء السكري

(Vo71 - 1731a = A781 - 11.75)

به. مات رافق ۲۰ **بحق** 

•)

مؤلف موسيقي.

من مواليد مدينة حلب. بدأ دراسة العزف على الكمان منذ السادسة من عمره مع الروسي ميشيل بوريزنكو الذي كان مقيمًا بحلب، كما درس مع أخيه (نجمي) في المعهد العالي للموسيقا بباريس، متخصصًا في التأليف الموسيقي، ثم كان أستاذ الهارمويي في المعهد العربي للموسيقا بدمشق، وأستاذ مادة التأليف الموسيقي في كونسير فاتوار سان دونيس، وأستاذ الكتابة الموسيقية في سان دونيس، وأستاذ الكتابة الموسيقية في عامعة السوربون، وهناك ٨٠٠ معهد في جامعة السوربون، وهناك ٨٠٠ معهد الجمعة ٢٧ ذي الحجة، ٣ ديسمبر (كانون الحجة، ٣ ديسمبر (كانون).

(۲) البعث الإسلامي (محرم - صفر ۱٤٢٤هـ) ص٩٩،الأدب الإسلامي ع ٣٦ ص٩٥.

ضياء شكارة (۱۳۳۰ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۳م) شاعر ومحرر صحفي.

له كتب في آلة البيانو والكمان والكلارنييت

والفلوت والهارب والساكسفون، نشرت

لدى دور نشر فرنسية، وأسهم في وضع

برامج تعليم الكتابة الموسيقية والصولفيج

في المعاهد الموسيقية بفرنسا، وكانت آخر

مؤلفاته دراسة على الهارموني في الموسيقي

باللغة العربية، وقدم مخطوطة لوزارة الثقافة

تتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية. وقد

وثقت مؤلفاته في ألبوم موسيقي (٣).



ولد في بغداد. تخرج في كلية الحقوق، مارس المحاماة، وعين في مراكز إدارية عديدة، منها: قائم مقام مدينة مندلي، ثم النجف، ومارس العمل الصحفي فأصدر جريدة (العالم الجديد) وجريدة (النداء) وجريدة (السياسي الجديد) مريدة (السياسي الجديد)

وله كتاب مطبوع عنوانه: الحياة الاجتماعية والاقتصادية القبلية. وكتب أخرى مخطوطة، منها كتاب في الأنساب وآخر في التاريخ<sup>(1)</sup>.

(٣) صحيفة الجماهير (حلب) ٢٠١٠/١٢/٩، و
 (٤) موقع اكتشف سورية ٢٠١٠/١٢/٦م.
 (٤) موسوعة أعلام العراق ١٢٢/٢، معجم المؤلفين العراقين ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>١) منتديات أرض الحجر (٤٣٢ه).

ضياء مطر

(7.31 - 1731a = 7AP1 - 1.79)

(تكملة معجم المؤلفين)

ضياء نوري حسن (4041 - 0.31a = 3481 - 01819)

(تكملة معجم المؤلفين)

ضياء الدين بيبرس = محمد ضياء الدين بن عبدالباسط بيبرس

ضياء الدين حمزة رجب

(. 441 - 1841a = 1181 - 1781a)

شاعر، قاض ومستشار شرعي.

ضياء شيت خطاب (PTT1 - TT31a = . TP1 - T1 . Ta) حقوقي ضليع.



من مواليد الموصل. حصل على الماجستير في القانون المقارن من جامعة جورج واشنطن بأمريكا، مارس المحاماة، تدرَّج في سلك القضاء حتى كان رئيسًا لديوان التدوين القانوني، ثم نائبًا لرئيس محكمة التمييز، فرئيسًا لها. وكان مقرّر لجنة الشريعة والقانون في المجمع العلمي العراقي، وفاحص رسائل الماجستير والدكتوراه في القانون، وألقى محاضرات في المعهد القضائي ومعهد البحوث والدراسات العربية ببغداد، وحضر اجتماعات وزراء العدل، وكان عضوًا في جمعية القانون المقارن. وتكونت لديه مكتبة قانونية كبيرة. توفي يوم الأثنين ١٨ جمادي الأولى، ٩ نيسان.

صدر فیه کتاب: ضیاء شیت خطاب الفقيه القاضي/ حميد المطيعي. له أكثر من (٣٠) مبحثًا قانونيًا في بحلات متخصصة.

وله كتب مطبوعة، هي: تطبيق القانون المدين الجديد من حيث الزمان، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، مبادئ التنظيم القضائي في العراق، محاضرات في مبادئ التنظيم القضائي في العراق، فيُّ القضاء، بحوث ودراسات في قانون

المرافعات المدنية العراقى رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩م، القانون المدنى العراقي وأعماله التحقيقية، الوجيز في قانون المرافعات العراقبي (١).

ضياء محمد فهمي الشرقاوي (١٣٥٧ - ١٣٩٧هـ = ١٩٣٨ - ١٩٧٧م)



من مواليد القاهرة. كتب قصصًا وروايات، وراسل أدباء، وتُرجمت له أعمال إلى لغات أجنبية. توفي يوم ٢١ ذي القعدة، ٢ نوفمېر.

صدر فيه كتاب: ضياء الشرقاوي وعالمه القصصي/ شوقي بدر يوسف. وكُتب في تحربته الروائية: الإبداع القصصى عند ضياء الشرقاوي/ أسماء السيد مصطفى (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر بالإسكندرية، ١٤٢٧هـ).

رواياته وقصصه: بيت في الريح، الحديقة، أنتم يا من هناك، الملح، سقوط رجل جاد، رحلة في قطار، كل يوم قصة، مأساة الرجل الرابع (خ)، قصص قصيرة زرقاء (لعله طبع)، الرسائل الأدبية، المعمار الفني(٢).

(١) موسوعة أعلام العراق ١٠٧/١، معجم المؤلفين

العراقيين ١٥٨/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين

١٨٨/٤، موسوعة أعلام الموصل. وهو شقيق (محمود) و

(٢) الموقف الأدبي ع ٨٢ (شباط ١٩٧٨م)، وماكتبته ابنته

رباب في موقع (المحلاج). مع إضافات.

(على إحسان).

محمد الطيب الأنصاري. اشتغل بعد تخرجه بالتدريس في المدينة المنورة، واشترك في تحرير صحيفة المدينة في بداية صدورها. أسهم بشعره وبحوثه ودراساته العلمية والأدبية في الصحف المحلية، وكان يكتب عمودًا يوميًا في جرياءة «البلاد» تحت عنوان «قطوف»، وكتب في «المدينة» أيضًا عمودًا ثابتًا بعنوان «رذاذ». ونظم أول قصيدة سنة ١٣٣٤هـ عندما كان في الرابعة عشرة من عمره.

عُيِّن في عام ١٣٩١هـ قاضيًا بمدينة العلا،



ولد في المدينة المنورة. تعلم في المدارس

الأميرية، وفي المسجد النبوي على الشيخ

ثم كان مستشارًا قضائيًا لأمانة العاصمة، فعضوًا بمجلس الشورى، وعاد إلى الاشتغال بالمحاماة، حيث كان له مكتب للمحاماة والاستشارات القضائية والقانونية. توفي بالرياض في ٢٤ صفر.

صدر فيه كتاب: شعر ضياء الدين رجب بين الموقف والصياغة/ عبدالله أحمد باقازي. وقدِّم في شعره رسالتا ماجستير:

شعر ضياء الدين رجب: دراسة موضوعية وفنية/ جواهر عبدالعزيز آل الشيخ (الرئاسة العامة لتعليم البنات).

ضياء الدين رجب في [دواوينه]: زحمة العمر – سبحات – رثاء/ وداد إبراهيم الشريف (جامعة الملك عبدالعزيز). وله كتب عديدة، لم يصدر منها في حياته شيء، بل صدر ديوانه بعد وفاته بسنوات، وهو: ديوان ضياء الدين رجب، (وهو يحوي ثلاثة دواوين له: زحمة العمر، سبحات، رثاء).

وله من الدواوين مما لم يطبع: النور الظامئ، الظمأ المنير، سراب، أسراب، الصاعقة.

وله من المخطوط أيضًا: وقفة في ديار تمود (ذكر أنه تعب فيه، واستغرق تأليفه زمنًا طويلًا، ويقع في ٧٠٠ ص)، اليوميات (٢ مج)، عشرة أعوام في عشرة فصول (مجموعة دراسات تاريخية)، مذكرات قاض، الفقه الإسلامي حقيقة وشريعة (بحث مقارن عن القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي)، نصف قرن يتكلم(١).

**ضیاء الدین داود** (۱۳۲۶ – ۱۳۳۲ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۱م) حزبی قیادي.



من مواليد محافظة دمياط بمصر. تخرَّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة. عضو مجلس الأمة ووزير شؤون مجلس الأمة ووزير الشؤون الاجتماعية في عهد عبدالناصر، ثم عضو مجلس الشعب، عضو في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الناصري، ثم انتخب أمينًا عامًا للحزب من ١٤١٢هـ - ١٩٤٠هـ (١٩٩٢ - ١٠٠٩) حيث ترك رئاسة الحزب لسوء حالته الصحية، لكنه استمرَّ رئيسًا شرفيًا له حتى وفاته يوم الأربعاء ٢ جمادى الأولى، ٢ أبريل (٢).

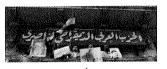

ضياء الدين داود كان الأمين العام للحزب الناصري ورئيسه الشرفي

ضياء الدين الصابوني = محمد ضياء الدين..

ضیاء الدین صالح (۲۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) مستشار قانونی.

من مصر. رئيس مجلس الدولة، مستشار

(٢) الأهرام ع ٤١١٥ (٣/٥/٢٣٤١ه).

حكومة البحرين، أستاذ القانون بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وكلية الشرطة، نائب رئيس اللجنة القانونية للمنظمة الدولية للطيران المدني، عضو بحلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية، عُرف بدشيخ قضاة مصر»؟

ضياء الدين بن طالب الرفاعي (١٣٤٤ - ١٤١٨ه = ١٩٢٥ - ١٩٩٧م) إعلامي ودبلوماسي مترجم.



ولد في عمّان. درس الحقوق في جامعة دمشق، وحصل على دبلوم من معهد الإدارة العامة بجامعة أكسفورد، وأتقن عدة لغات، وعمل مترجمًا خاصًا للديوان الملكي، ثم انتقل إلى السلك الدبلوماسي في عدة دول، كما عمل مديرًا للإذاعة، وكيلًا لوزارة الإعلام، إضافة إلى ممارسته مهنة المحاماة، وكان أمينًا عامًا لاتحاد الكتاب والأدباء بالأردن، والرئيس الأول لاتحاد الإذاعات العربية المرئية والمسموعة، وكان حبير الشؤون الإعلامية في دول غربي إفريقيا، ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام بحا،

(۱) من ديوانه المذكور، معجم المطبوعات العربية: المملكة العربية السعودية ٤٨٦/١، شعراء من الجزيرة العربية ١٧٥/١ أعلام الأدب والفن ٥٠٣/٢، أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر ٤٣/١، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٦٢، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١٠١/١.



## اتحاد إذاعات الدول العربية

ضياء الدين الرفاعي كان الرئيس الأول لاتحاد الاذاعات العبية

له مقالات وقصائد منشورة، وله كتب مطبوعة، منها: المراسم، الخطة الإعلامية الأردنية، من حقبية الذكريات(١).

ضياء الدين بن محسن أبو الحَبّ (١٣٣٢ - ١٤٠١ه = ١٩١٣ - ١٩٨١م) أديب، باحث في علم النفس.



من كربلاء، ولعل نسبة الأسرة إلى بيع الحبوب. تخرَّج في دار المعلمين العالية ببغداد. درَّس وعمل في التفتيش التربوي. حصل الدكتوراه في فلسفة علم النفس من أمريكا. عمل أستاذًا في جامعة بغداد. نشر بحوثه النفسية في الصحف. توفي بالبحرين في ٢ رجب، ٥ أيار.

وله مؤلفات وترجمات، منها: ابنك المراهق كيف تفهمه وترعاه/ مارتا هاريس وآخرون (ترجمة)، اختبار القابلية الذهنية للأطفال/ رودلف نبتز (ترجمة)، اختبار القدرة العقلية العامة، التخلف العقلي/ بريان

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

كرمن (ترجمة)، التربية الموسيقية للمعوقين ومنهجها، التربية الخاصة للمعوقين عقليًا في العراق/ لينا صالح (ترجمة)، الحقوق الإنسانية للأشخاص المصابين بالإعاقة السمعية، الطفل هذا العجيب، المشاكل النفسية للأطفال وسبل معالجتها. وله غير هذا مما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(").

وحميّته الدينية وغيرته الإسلامية واحترامه للدين وعلمائه، ومشايخه، واستخدام نفوذه لصالح الإسلام والمسلمين، قال سماحته: كان المرحوم مسلمًا صاحًا محافظًا على الفرائض والواجبات ملتزمًا بالأخلاق الفاضلة والتعاليم الإسلامية والمثل العليا، جريعًا في الحق. توفي يوم ١٠ ربيع الآخر، لأول)(٣).

# ضياء الدين بن يوسف الشيرازي الكازروني (كالم - ١٩٨٨ - ١٩٠٨ - ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

ضياء الرحمن = ماجين ضياء الرحمن

## ضياء الرحمن الأنصاري (٠٠٠ - ١٤١٣ه = ٠٠٠ - ١٩٩٢م) وزير وناشط إسلامي.

من الهند. أحد أكبر زعماء حزب المؤتمر الوطني. وزير الغابات والبيئة المركزي. ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي أن حميته المخلصة وغيرته الإسلامية وتمثيله الجريء لمشاعر المسلمين قد شدَّ عضد هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية في الهند في قضية حقوق المرأة المسلمة المطلقة. وذكر أنه بقي مرتبطًا بالحكومة المركزية مدة طويلة، حيث تولَّى مهام مناصب كبيرة وأدَّى مسؤولياتها أحسن أداء، وأنه تميزت شخصيته عن الوزراء المسلمين الآخرين بصحة عقيدته الوزراء المسلمين الآخرين بصحة عقيدته

## ضيف الله محمد القرني (۱۳۸۹ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۹م؟) فنان تشكيلي خطاط.

ولادته في بلقرن بالسعودية، نال إجازة في الإعلام والصحافة من جامعة أم القرى مكة المكرمة، تعلم الخط وبرع فيه، وأتقن أنواعه، وكتب لوحات فنية، وفتح معرضاً له قبل المرحلة الجامعية، ثم كتب في مجال النقد الفني، إلى جانب أعماله التشكيلية، وقد وكانت أغلب أعماله إهداء للآخرين، أقام أربع معارض شخصية، وشارك في عدة معارض جماعية. توفي إثر حادث مروري معارض جماعية. توفي إثر حادث مروري بحدة يوم ٢٥ ذي الحجة (١٠).



سورة الفاتحة، زيَّن بها ضيف الله محمد القرني سقف منزل عائلته في بداية مرحلته الثانوية

(۲) موسوعة أعلام العراق ۲/۲۲، معجم المؤلفين العراقيين
 (۳) البعث الإسلامي ع ۱۰ (۱۹۱۳ه) ص۹۷۰ معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۱۸۰۴.
 (٤) صحيفة بلقرن الإلكترونية ۲۰۱۲/۲/۱۶م.



لوحة خطية على هيئة سيارة مزركشة بهذا البيت من الشعر:

والذي نفسه بغير جمال

لا يرى في الوجود شيئا جميلا

ضيف الله محمود الحمود (۱۳۲۸ - ۱۶۲۲هـ؟ = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۱م) محام، وزير، صحفي.



ولد في بلدة النعيمة بمحافظة إربد في الأردن. نال إجازة في الحقوق من الجامعة السورية، عمل في التعليم والقضاء، عين وزيرًا للبرق والحاتف، ثم التربية والزراعة والداخلية، عضو مجلس النواب، ومجلس الأعيان، محام، أصدر جريدة أسبوعية باسم

الشباب الأحرار الأردنيين. وكان رئيسا للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الضفتين وأسَّس أكثر من خمس جمعيات خيرية عُنيت بالأيتام والمحتاجين والحجاج وأبناء وأسر الشهداء، ورئيسًا للجنة نصرة الجزائر قبل حصولها على الاستقلال ورئيسًا للجنة نصرة العراق إبان حرب الخليج الأولى(١).

«الصحفي» وكان يحررها وحده، وشارك في إصدار وتحرير مجلة «الميثاق»، وترأس جماعة

<sup>(</sup>۱) مسيرة الصحافة الأردنية ص٢٧٤، معجم أدباء إربد (الشعراء) ص٣٥، وكالة عمون الإخبارية ٢٠٠٨/٥/٦م.

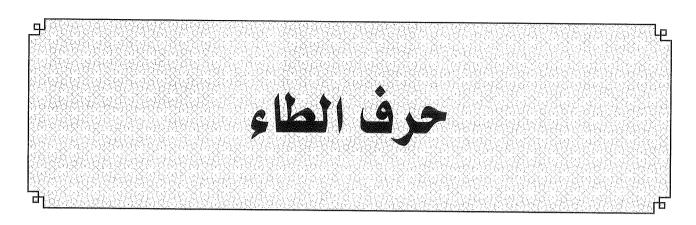

**طارق إبراهيم حمدي** (۱۳۶٤ - ۱۹۰۸ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۲م) خبير عالمي في العلوم النفسية والعصبية.



ولد في بغداد، حصل على دكتوراه في الأمراض النفسية والعصبية من ألمانيا، ونال زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض النفسية، وانتمى إلى الأكاديمية الأمريكية للأمراض العصبية، درَّس في كلية الطبِّ بالجامعات العراقية، وعيّن عميدًا لكليتي طبِّ الموصل وبغداد. عمل أستاذًا في جامعات عالمية وعربية وحصل على كرسي شرف في جامعات عالمية، واحتاره الأطباء النفسانيون رئيسًا لهم، كما انتخب رئيسًا للجمعية الطبية العراقية سنة ١٣٨٨هـ، وفي عام ١٤٠١هـ انتخب رئيسًا للمجلس العالمي للعلوم العصبية في جنيف، نشر في محلات محلية وعالمية عددًا كبيرًا من بحوثه في الحقل النفسي، وكان بعضها مثار جدل بين علماء الطبّ. توفي في ألمانيا أثناء حضوره مؤتمرًا طبيًا.

من كتبه المطبوعة: الدماغ البشري: معلومات تشريحية وفسجلية: واجباته وأسلوب عمله، الردود السلبية للمدنية المعاصرة. وأورد له في «معجم المؤلفين العراقيين» ستة كتب باللغة الإنجليزية(١).

طارق بن تيمور آل سعيد (١٣٤١ - ١٤٠١ه = ١٩٢٢ - ١٩٨٠م) أمير وقائد عسكري سياسي.



من سلطنة عُمان. تلقى علومه في استانبول بتركيا وفرانكفورت بألمانيا، وتلقى علومًا عسكرية إضافية بكلية الشرطة بالهند، كما درس العلوم الإدارية. قاد حملة عسكرية للدفاع عن الجبل الأخضر في الفترة

 (١) موسوعة أعلام العراق ١٢٣/٢، معجم المؤلفين العراقيين ١٥٩/٢، تاريخ أعلام الطب العراقي الحديث ١٨٤/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٩٩/٤.

١٩٥٤ - ١٩٥٧م، وعُرف بالشجاعة. عمل منسَّقًا إداريًا لوزارة الداخلية ومفتشًا للولاة في المدة ١٩٥٧ - ١٩٦٢م، وعندما تولَّى السلطان قابوس مقاليد الحكم عام رئيسًا للوزراء، ثم رئيسًا للحضل محافظي البنك المركزي العماني، ومستشارًا للسلطان للشؤون السياسية (٢).

طارق حبيب = طارق السعيد حبيب

**طارق حمد العبدالله** (۱۳۵۹ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۶۰ - ۱۹۸۹م) سیاسی عسکر*ي*.



من عشيرة المحامدة من أهل الفلوجة بالعراق، تخرَّج من الكلية العسكرية وكلية الأركان. انتمى إلى حزب البعث. وكان آخر رتبة شغلها عميد ركن. والمناصب الرسمية التي

(۲) دليل أعلام عُمان ص١٠٣٠ وصورته من (شبكة المدارس).

تولاها: رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، وزارة الصناعات الخفيفة. اختاره أحمد حسن البكر ليكون مرافقه الشخصي، لما رأى فيه من الكتمان والذكاء والثقافة الواسعة. وسرعان ما منحه الامتيازات والإغراءات المالية وغير ذلك. وخشي صدام أن يكون عائقًا أمام طموحاته، فسأل عن نقاط الضعف فيه، فاستغلها، فاستسلم، ثم أعلن بيان حكومي أنه مات منتحرًا بمسدسه الشخصي بسبب داء الكآبة!

وله كتب، منها: ثورتنا وإفريقيا، ثورتنا وبعض المشكلات الدولية، ثورتنا في مواجهة المؤامرات الاستعمارية(١).

طارق بن حميد أبو زيد (۱۰۰۰ - ۱۲۲۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

**طارق السعيد حبيب** (١٣٥٥ - ١٤٣٤هـ = ١٩٣٦ - ٢٠١٣م) إعلامي ومقدِّم برامج مشهور.



من مصر. عمل مدة في مجال البنوك، وكان مديرًا لبنك أمريكان أكسبرس. بدأ العمل في التلفزيون عام ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م). وكان أول من سجَّل لقاءات مع أعلام الأدب، مثل طه حسين وتوفيق الحكيم، واعتبر من الرعيل الأول للإعلاميين الذين أثروا التلفزيون بالعديد من البرامج الحوارية التي لاقت شهرة ورواجًا، من مثل: كرسي الاعتراف، أوتوجراف، أهلًا وسهلًا، من

 (١) معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ٤٠٣/٤، محطة الموت ص١٣٥٠.

الألف إلى الياء، حبر على ورق، دوري النحوم. كما حاور المشاهير من أعلام السياسة والثقافة والأدب والفنّ، والملوك والرؤساء، وزوجات الرؤساء في العالم. وتوفي يوم الجمعة ٥ شعبان، ١٤ يونيه. كتب العديد من المقالات، وله (٨) كتب أو أكثر، هي: الجائزة الكبرى، ملك وثلاثة رؤساء، لمن يهمه الأمر، ملفات ثورة يوليو: شهادات ١٢٢ من صناعها ومعاصريها، صفحات من ملفات الثورة، هؤلاء من الألف إلى الياء، اختبر معلوماتك بطريقة سر (عدة أجزاء)، كيف تكسب الملايين، س اختيارات، كانوا وكنّ(١).

طارق بن سهري العماري ( ۱۰۰۰ - ۲۰۰۹ ه = ۲۰۰۰ م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

طارق الشريف (۱۳۵۳ – ۱۳۶۶هـ = ۱۹۳۵ – ۲۰۱۳م) مَادِ



ولد في درعا بسورية. درس الفلسفة في جامعة دمشق، وعمل في وزارة الثقافة منذ عام ١٣٨٠هـ (١٩٦٠م). رأس مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، وعمل

(٢) الأهرام ع ٢٦٢١٣ ( ١٤٣٤/٨/٧هـ)، الموسوعة الحرة ١٥ يونيه ٢٠١٣م.

مديرًا للمركز الثقافي العربي بدمشق، ومديرًا للفنون الجميلة بوزارة الثقافة. اختصً بالنقد الفني، أسهم في إصدار مجلة (الحياة التشكيلية) ورأس تحريرها ربع قرن. عضو مؤسِّس لنادي التصوير الضوئي، عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب، أقام عدة معارض للصور، وكتب مقالات في الفنِّ التشكيلي ونقده. توفي يوم الثلاثاء ٢ ربيع الآخر، ١٢ شباط.



طارق الشريف رأس تحرير مجلة (الحياة التشكيلية)

طبع له من الكتب: ٢٥ فنانًا من سورية، عشرون فنانًا من سورية، خمسة فنانين من سورية، الفنان نعيم سورية، الفنان بول سيزان، الفن التشكيلي المعاصر في سورية، وآخر بالعنوان نفسه شارك في تأليفه، وكتاب عن الفنان لؤي كيالي(٣).

## طارق بن شفیق الطاهري (۱۳۵۶ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۱م)

مدرِّس شاعر.

من مواليد مدينة البصرة، تخرَّج في قسم اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة بغداد، ثم درَّس المرحلة المتوسطة والثانوية، حتى وفاته. وكان عضوًا في جمعية المؤلفين والكتاب.

(٣) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص ٦٢١، معجم المؤلفين السوريين ص ٢٧٥، موقع اكتشف سورية ٢٠١٣/٣/٢٤م، جريدة تشرين ٢٠١٣/٥/٢١.

من مؤلفاته: تكوين الجنين في القرآن، جراحات قلب (شعر)، القرآن والحياة الجنسية، القرآن والوراثة، ديوان مخطوط(۱).

طارق الطيب محمد البوعزيزي (١٤٠٤ - ١٤٣١ هـ = ١٩٨٤ - ٢٠١١م) عامل ناقم، مفجّر الثورة بتونس.



تلقى تعليمه في مدرسة بقرية سيدي صالح، ولم يكمل دراسته الثانوية، تقدَّم لعدة وظائف فلم يوفَّق، فصار يبيع الخضار والفواكه في الشوارع، ولكن صادرت بلدية سيدي بوزيد عربيته التي كان يبيع عليها، ورفضت السلطات قبول الشكوى منه، وصفعته شرطية أمام الملأ ليرحل، فأضرم النار بجسده احتجاجًا على ذلك في يوم الخمعة ١١ محرم، ١٧ ديسمبر ١٠ ٢م، مما أدَّى إلى انتفاضة وثورة شعبية دامت قرابة الشهر أطاحت بالرئيس زين العابدين بن الشهر أطاحت بالرئيس زين العابدين بن البلدان العربية إثر ذلك. وقد توفي المترجم له بعد (١٨) يومًا من إحراق نفسه (٢٠).

طارق عبدالحكيم (١٣٣٩ - ١٤٣٣هـ = ١٩٢٠ - ٢٠١٢م) موسيقار.



 (١) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ٢٠٠/٤.

من مواليد الطائف. حصل على إجازة في العلوم العسكرية، ودرس في معهد الموسيقي العربية بالقاهرة. تدرَّج في وظائف الجيش حتى وصل إلى رتبة عميد في سلاح المدفعية، وقد عمل مديرًا للشؤون الإذاعية والصحفية بالجيش، ثم كان مديرًا عامًا لمعهد موسيقي الأمن العام، وحبيرًا للفنون الشعبية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتولَّى رئاسة المجمع العربي للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية، وعمل نائبًا لرئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. أسَّس أول فرقة موسيقية للإذاعة السعودية، وأول فرقة أوركسترا بالرياض، وأحرى بجدة، وقدَّم أكثر من سيمفونية، وكان مجيدًا للفنون الشعبية، وتعدَّدت ألحانه وتحاوزت بلده، وخلال عمر موسيقي طويل أنتج مجموعة ضخمة من الألحان والأناشيد والمقطوعات الموسيقية والأغاني، وغنَّى له مطربون ومطربات، واعتبر (عميد الموسيقي السعودية) و (سفيرًا للفنِّ السعودي) خارجها. توفي في ٢٩ ربيع الأول، ٢١ شباط (فبراير) بالقاهرة، وبما دفن بناء على وصيته.

ومما كتب فيه وفي موسيقاه: عميد الفن السعودي الموسيقار طارق عبدالحكيم/ إسماعيل عيسى حسناوي.

وله كتب، منها: الآلات الطربية في المملكة العربية السعودية، أشهر الفلكلورات الشعبية بقواعدها ونظرياتها الموسيقية بالمملكة العربية السعودية، الأنغام الخفية في الصحراء السعودية، شدو البلابل: مشاهير الفنانين السعوديين في المرحلة ملتهمة والمتوسطة والحديثة (مع إسماعيل حسناوي)، مشاهير الموسيقيين العرب، قواعد الموسيقي ونظرياتها(٣).

طارق عبدالرحمن المؤيد (١٣٦٣ - ١٤١٩ه = ١٩٤٣ - ١٩٩٩م) إعلامي وزير.



من البحرين. بنى إعلامًا (قويًا) في دولته عندما أصبح وزيرًا للإعلام، وكان رئيس المجلس الأعلى للسياحة، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون، رئيس جمعية الهلال الأحمر، والصليب الأحمر العربي، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الخليج. توفي يوم الأحد ٢٨ شوال، ١٤ فبراير بلندن. وأنشئت باسمه بعد وفاته «مسابقة طارق المؤيد للصحافة والإعلام»(1).

## طارق فاضل السنجري (۱۳۲۳ - ۱۹۶۹ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۰۸م)

كاتب وممثل مسرحي.

من مواليد الموصل. نال شهادة دبلوم المعلمين. شارك في تأسيس فرقة (مسرح الرواد) عام ١٣٨٨هـ (١٩٦٨م) ثم كان رئيسها وسكرتيرها (١٤) عامًا، وكان أيضًا عضوًا مؤسّسًا لدور الثقافة الجماهيرية في محافظة نينوى، ومديرًا للمركز الثقافي العراقي بأنقرة، ورئيسًا لقسم الإنتاج التلفزيون بالموصل، وخدم في مجال الإذاعة والتلفزيون (٣٤) عامًا، وقد أخرج كذلك (١٩) مسرحية، ومثل في مسرحيات عديدة، وكان أول عمل مسرحي له عام ١٣٧٩هـ. كما ألف أعمالًا مسرحية (مثّلت فقط) كما ألف أعمالًا مسرحية (مثّلت فقط) شعبان، لقطة ولقطة، بلاد القمر (الأميرة شعبان، لقطة ولقطة، بلاد القمر (الأميرة

الوطن ص ۲۰۳.

(٣) موسوعة الشخصيات السعودية ص ٣٧٢، معجم

الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٩٨، شخصيات في ذاكرة

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الحرة ٢٠١١/٣/١٧م.

<sup>(</sup>٤) البيان (١٥ فبراير ١٩٩٩م).

والحب). كما ترجم وأعدَّ أعمالًا مسرحية من اللغة التركية، وهي: مدحت المزيقجي/ عزيز نسين، مقامات أبوسمرا/ خلدون كنار، منو المخبل/ فهمي باش كوت (تحت عنوان: الطفل الكبير)(1).

**طارق فرید حسین** (۱۳۳۳ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۳۳م) طبیب الموت، ناز*ی* سابق، وکان اسمه «أریبرت هایم».



طارق فريد (صور ووثائق)

من النمسا. كان عضوًا في وحدات النحبة النازية الألمانية مع هتلر، وطبيبًا في المعسكرات بوخينفالد، وزاكسن هاوزن، وماوت هاوزن النازية. ارتكب أعمالاً فظيعة ضدًّ المئات من اليهود وآخرين، عبر حقنهم بالسموم في القلب، وذكر أنه كان يمثل بجثث ضحاياه، وأنه دأب على استئصال أعضاء منهم دون مخدِّر، وأنه كان يحتفظ بجمجمة رجل قطع رأسه... مما أكسبه اسم طبيب الموت، وظلَّ أكثر محرمي الحرب النازيين المطلوبين. عاش بعيدًا عن أنظار الباحثين عن النازيين لمدة تزيد على عشرة أعوام بعد الحرب العالمية الثانية، قضى معظمها في مدينة بادن- بادن الألمانية، حيث عمل طبيب أمراض نساء، ثم هرب قبل القبض عليه عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م)، وظل مكان اختفائه ووفاته لغزًا. وكشف تحقيق مشترك بين صحيفة (۱) موسوعة أعلام الموصل، وكالة واتا للأنباء ۳/ ۸/ ۸ ۲۰۰۲م.

نيويورك تايمز الأمريكية ومحطة تلفزيون زو. دي الألمانية أنه توفي بالقاهرة بعد أن اعتنق الإسلام، وقضى فيها نحو (٣٠) عامًا، واتخذ اسم «طارق فريد حسين»، وتبيَّن أنه كان يقيم بإحدى غرف فندق شعبي مغمور اسمه قصر المدينة، في شارع بور سعيد، بالقرب من ميدان العقبة، وقد أطلق عليه الأهالي اسم «الخواجة طارق». وكانت وفاته في ١١ صفر، ١٠ قب (أغسطس)، لكن شكَّك محققون ألمان بصحة التقارير التي أفادت موته ومعلومات أحرى عنه.

وصدر فيه كتاب: نازي في القاهرة/ محمد ثروت<sup>(۱۲)</sup>.

طارق بن محمد آل بن ناجي (٠٠٠ - ١٤٣٧هـ = ٠٠٠ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

طارق محمود رمزي (مردي ۱٤٣٣ م مرد - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

طارق مرتضى الخالصي (١٣٥٤ - ١٤١٥ه = ١٩٣٥ - ١٩٩٥م) كاتب وباحث في التراجم الوطنية.



ولد في بغداد، انقطع عن الدراسة وتثقف ذاتيًا. عضو في اتحاد المؤرخين العرب، وفي (٢) الشرق الأوسط ع ١١٠٢٨ (١١٠/٢/١١م)، المزيرة نت الأهرام ع١٤٣٠/٢/١١)، المزيرة نت ١٤٣٠/٥/٨

الهيئة الإدارية للجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية. حضر أغلب المؤتمرات الثقافية التي عقدت في العراق. أصدر مجلة «الوسيلة» سنة ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م). توفي في شهر شباط (فبراير).

من عناوين كتبه: الشيخ محمد حسن آل ياسين: حياته ومؤلفاته، مصادر الدراسة عن حياة الإمام الخالصي الكبير، مكتبات الكاظمية العامة والخاصة، مخطوطات خزانة مدينة العلم، أحمد سوسة: حياته وآثاره. وله كتب مخطوطة عن الشخصيات العلمية بالعراق(٢).

طارق یاسین (۰۰۰ - بعد ۱۶۰۰ه = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

طالب إبراهيم الظاهر (٠٠٠ - ٤٠٥ هـ = ٠٠٠ - ٢٠٠٤م)

عالم الطاقة النووية.

من العراق. حصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية من إحدى جامعات كندا، عاد بعد سقوط صدام حسين، وكان عضوًا في المجلس البلدي لمجافظة ديالي، وأستاذًا في جامعتها. لقي مصرعه على أيدي مسلحين عندما كان متوجهًا إلى مقرً عمله في الجامعة بوسط بعقوبة يوم الثلاثاء ٩ ذي المعدة، ٢١ ديسمبر<sup>(1)</sup>.

**طالب دملخي** (۱۳۶۱ - ۱۶۰۸ ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۸۷م) مخرج صحفي ورسام کاريکاتير ريادي.

 (٣) موسوعة أعلام العراق ١٠٩/١، معجم المؤلفين العراقيين ١٦٠/٢، معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ٢٠٣/٤.
 (٤) الأهرام ١٤٢٥/١/١٠٤



من مواليد حلب، درَّس الفنون فيها، وعمل بدار أخبار اليوم في القاهرة وأتقن فن الإخراج الصحفي هناك، ثم انتقل إلى بخلة روز اليوسف، ومنها إلى لبنان ليعمل في صحافة دار الحياة، وأشرف على عدد من مجلات الأطفال التي كانت من رسمه وتخطيطه، منها: دنيا الأحداث، بساط ويخا الرسوم الكاريكاتيرية بصحف حلب، وكان أول رسام كاريكاتيرية بصحف حلب، من أدخل فنَّ الإخراج الصحفي للصحافة من أدخل فنَّ الإخراج الصحفي للصحافة اليومية هناك، وقضى في حريدة الجماهير الرس) عامًا(۱).



طالب دملخي (أنموذج من رسومه الكاريكاتورية)

طالب رؤوف الونداوي (۱۳۵٦ - ۱۹۳۷ هـ = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

طالب سهيل التميمي (١٣٤٩ - ١٤١٤ه؟ = ١٩٣٠ - ١٩٩٤م) سياسي.

(۱) مشة أوائل من حلب ص۱٤۲۳، تشرين ۲۱/ ۷/ ۲۰۰۵.



من العراق. ذو ميول ملكية. غادر العراق عام ١٣٨٨ه (١٩٦٨م) بعد وصول حزب البعث إلى السلطة، تنقل بجوازات سفر سعودية أو أردنية بين عمّان ولندن والرياض وبيروت، استفاد من علاقته ببعض العشائر التي كان لها نفوذ داخل الجيش العراقي ودبّر انقلابًا ضد صدام حسين انتهى بحملة قمع طالته أيضًا، حيث اغتيل في بيروت على أيدي دبلوماسيين عراقيين في بيروت على أيدي دبلوماسيين عراقيين القتلة هناك، وتأزمت العلاقات بين بيروت وبغداد إلى أن أفرج عنهم (٢).

طالب الفراتي (١٣٥٤ - ١٤٢٦هـ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٥م) ممثل.



ولد في مدينة الشطرة جنوب العراق، شارك في العمل الإذاعي منذ عام ١٣٨٣هـ (١٩٦٣م)، وقدم أعمالًا فنية في السينما والمسرح والتلفزيون، وله نحو (٣٠٠) عمل

(٢) الأهرام ٥/١/٠٠ ٢م. وصورته من أرشيف علي آل عبدالله (منتديات بني تميم).

تلفزيوني، و(٥٠) فيلمًا، وبعض المسرحيات، وعمل في الفرقة القومية للتمثيل، وعاش آخر أيامه في عزلة وعوز. توفي يوم الأربعاء ٢ جمادى الأولى، ٨ حزيران (٣).

#### طالب قصب جندل (۰۰۰ - ۱۲۲۶ه؟ = ۰۰۰ - ۲۰۰۶م؟)

من العراق، من علماء الذرّة فيها. اضطرً بعد الاحتلال الأمريكي للعراق إلى السفر إلى ليبيا للعمل في إحدى جامعاتما، وقُتل في شقته، ولم يعرف ذلك إلا بعد ثلاثة أيام من اغتياله، والهم الموساد بذلك (1).

## طالب محمد وهيم الزبيدي (١٣٧٠ - ١٩٨٨ م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### **طالب بن مشتاق** (۱۳۱۸ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۷۷م) دبلوماسی.

من بغداد. أكمل دراسة الحقوق، استغل بالمحاماة والتعليم. درس في جامعة أكسفورد. عين سفيرًا في طهران، وكان واسطة العقد بين العراق وألمانيا، وعضوًا في لجنة المحادثات بين بغداد وطهران. اشتغل بالصحافة، ونشر كثيرًا من البحوث والمقالات في التربية والاجتماع.

وله: مبادئ الأخلاق والوطنية (كتاب منهجي لوزارة المعارف)، أوراق أيامي، أيام النكبة (ينسب إليه). وصدرت الطبعة الثانية من كتابه «أوراق أيامي» بإشراف وتحرير ابنه حازم (المحلد الأول منه: ١٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) الموقع الرسمي لدائرة السينما والمسرح (بغداد) مع اضافات.

<sup>(</sup>٤) المستقبل الإسلامي ع١٥٤ ص٨٠

<sup>(</sup>٥) أعيان الزمان وحيران النعمان ص٢٧٠، معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ٢٣٠/٤، عبدالكريم قاسم وعراقيون

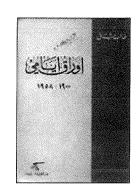

طامي = عبدالله سليمان العويد

طانيوس عبدالله مُنْعِم (7771 - 3.31 = 3191 - 31814) كاهن، سياسي، شيوعي.



من إجْدَبْرا في قضاء البترون بلبنان. تعلم اللغة العربية وعلوم اللاهوت والفلسفة ورُسم كاهنًا ودرَّس، وكان عضوًا ناشطًا في حركة أنصار السلم الماركسية، وفي عصبة مكافحة الفاشية، وفي اتحاد الكتاب العرب، واتحاد الكتاب اللبنانيين، والمحلس الثقافي للبنان الشمالي وانتخب نائبًا لرئيسه، وطُرد من الكنيسة لاعتناقه الماركسية. وقد نظم الشعر.

له عدة كتب، منها: كُرَّاس وضعه عن أسرته عندما كان شمّاسًا، مرايا الزمان (شعر)، خطر اليهودية الصهيونية على النصرانية والإسلام، عيون ومخارز (شعر)، قصائد لها تاريخ، خماسيات من الفردوس الأرضى (شعر)، وعلى الأرض السلام، جبران والكنيسة، أوراق لها تاريخ (٥جـ). وله ديوانا شعر مخطوطان: الغزل المقموع، أعراس ومآتم<sup>(۲)</sup>.

طالب ناجي الخفاجي (٠٠٠ - بعد ١٤٢٢هـ = ٠٠٠ - بعد ٢٠٠٢م؟) عالم فيزياء.

من العراق، أستاذ جامعي، من الصابئة المندائسن.

من مؤلفاته المطبوعة: أبولو تستغيث، أسرار مثلت برمودا، أشعة ليزر واستخداماتها، إنسان المستقبل (رواية من الخيال العلمي) (ترجمة)، بداية بعد نهاية (رواية من الخيال العلمي)، تطور نظرية الكم، دور العلم والتقنية في تطور المحتمعات النامية إلى معاصرة، الذرة، الفيزياء الذرية (مع عباس حمادي وهرمز موشى)، الفيزياء العملية، الفيزياء لطلبة الصفوف الأولى الجامعية، فيزياء الرياضة البدنية، فيزياء المفاعلات النووية، الفيزياء الجامعية (مع آخرين)، الكومبيوتر (ترجمة)، مذنّب هالي. وله كتب أخرى أوردها في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

طالب نور الشرع (تكملة معجم المؤلفين)

طالب یازجي (۱۳٤٢ - ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

آخرون ص٦٢، أعلام السياسة في العراق الحديث ٥٣٨/٢. (١) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٣١/٤.

طانيوس يوسف الراعي (الحملاوي) (١٣٢٨ - ١٤١٥ ه = ١٩١٠ - ١٩٩٤ م) شاعر زجّال.



من مواليد بلدة حملايا في المتن الشمالي بلبنان. تعلم في مدرسة حملايا الرعائية. مؤسِّس جوقة المنتخب اللبنابي الفني، مراقب نصوص الأغابى الزجلية اللبنانية في الإذاعة اللبنانية. أول من أدخل الزجل في الإذاعة والتلفزيون اللبناني. رئيس تحرير محلة «الشعلة»، صاحب ومدير محلة «العصبة»، رئيس عصبة الشعر اللبناني، مؤسّس ورئيس فخرى لنقابة عصبة الشعر الزجلي عام ١٩٨٢م، نائب رئيس نقابة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقي، مؤلف أغان. توفي يوم الإثنين ١١ جمادي الآخرة، ۱٤ تشرين الثاني.

له: ديوان الحملاوي (ج ۱) <sup>(۳)</sup>.

طاهر بن إبراهيم الحسني  $(\Gamma\Gamma^{\gamma}\Gamma - \Gamma^{\gamma}\Gamma -$ (تكملة معجم المؤلفين)

الطاهر أحمد الزاوي (1.71 - 7.31 = . 11 - 71 14) باحث لغوي مؤرخ، مفتى ليبيا بعد الثورة.

(٣) صفحة عن المترجم له على الشبكة العالمية للمعلومات.

(۲) السفير ۲۰۱۲/۱/۲۰م، قرى ومدن لبنان ۱۹/۱

معجم البابطين لشعراء العربية.



ولد في قرية الحرشا بالقرب من الزاوية، التحق بالأزهر، وأحذ عن محمود خطاب محمد الشريقي، والدسوقي العربي، وعلى الجهاني المصراتي. ثم رجع إلى طرابلس مشاركًا في الجهاد حتى عام ١٣٤٣هـ (١٩٢٤م)، حيث تغلب الطليان في ذلك العام على طرابلس، فهاجر إلى مصر كرة أحرى والتحق بالأزهر، ونال الشهادة العالية. وقد أصدر بعض مؤلفاته بأسماء مستعارة في مصر، بسبب الحدِّ من نشاط الليبيين المهاجرين إلى مصر. وكانت الأسماء المستعارة التي يستعملها هي: الشيخ عبدالحميد محمود، ومحمد محمود. وقدَّم عصارة عمره للإسلام واللغة العربية والتاريخ. وقد عُيِّن بعد الثورة مفتيًا للبلاد، ولكن عندما خرج القذافي بكتابه الأخضر بديلًا عن دستور الأمة (القرآن والسنة) ناصبه العداء، واحتدَّ الأمر عندما أنكر السنة النبوية، وفسَّق الصحافة وكفَّرهم.. فعزله القذافي من الإفتاء، فلزم بيته إلى أن

وقد أثرى المكتبة بمجموعة من الكتب الجادة، وعرف بترتيبه «القاموس الحيط» للفيروزآبادي على غرار المصباح المنير للفيومي، وأساس البلاغة للزمحشري وغيرهما من كتب اللغة، وبقي مع هذا العمل أكثر من عشرين عامًا، وهو عمل علمي ضخم، بلغ أكثر من ثلاثة آلاف صفحة (٤مج). ثم اختصره ورتبه على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير وسماه «مختصر القاموس»،

اقتصر فيه على متن اللغة مما يتصل بالمسائل العلمية وضبط الكلمات والأفعال.. ودرس تاريخ ليبيا وجهاد أبطالها.

من أعماله المطبوعة: مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه (تصحيح وتعليق)، معجم البلدان الليبية، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نماية العهد التركي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، الكشكول/ بماء الدين العاملي (تحقيق، ٢مج)، تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بحا من الأخبار، وهو شرح لابن غلبون على قصيدة لأحمد بن عبدالدائم (تصحيح وتعليق)، منظومة الفروخي في الكلمات التي تنطق بالظاء والضاد (تحقيق وشرح)، النهاية في غريب الحديث والأثر/ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير (تحقيق بالاشتراك مع محمود محمد الطناحي، ٥مج)، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، أعلام ليبيا، ديوان البهلول/ أحمد حسن البهلول (تحقيق)، مجموعة فتاوى، الضوء المنير المقتبس في مذهب الإمام مالك بن أنس/ محمد الفطيسي (تحقيق). وله مؤلفات أخرى ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### طاهر بن إسماعيل البرزنجي (١٣٣٦ - ١٤٣٣ه = ١٩١٧ - ٢٠١٢م) عالم جليل.

(۱) الجواهر الإكليلية ص٤١٤، موسوعة بيت الحكمة (۲) الجواهر الإكليلية عشر الهجري ١١٢/١، دليل المؤلفين العرب الليبيين ص١٦٩٠،



من عائلة دينية معروفة بالعراق. درس في عدد من المدارس والكليات الشرعية بالعراق ومصر، وفي بيانات عن رسالته (الماجستير) أنه قدَّمها إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام ٤٠٤ هـ، ولكن في تعليق أنها لم تناقش؟ ثم إنه درَّس في المدارس الشرعية والكليات العراقية مدة طويلة، وقضى عمره في بذل العلم وحلقات التدريس والإمامة والإفتاء والخطابة، حيث عمل في مسجد (الخاصكي) بقلب بغداد، الذي جعله أيضًا مدرسة علمية، وخرَّجت المئات من طلبة العلم من العراق وخارجها، ومنح عددًا منهم إجازات علمية في مختلف العلوم الشرعية، كما درَّس في كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، وماكان يردُّ أحدًا من الطلبة، ولا يعطى الإجازة إلا لمن يستحقها، ووصف بأنه ورع بكّاء. توفي يوم ١٣ ربيع الأول، ٥ شباط.

وله: تاريخ مدينة كويسنجق، وحقق «الإقرار بالحقوق والمواهب والمواريث» من الحاوي للماوري. ولعل له غير ذلك من الكتب(٢).

#### طاهر تربدار (۰۰۰ - بعد ۱۶۲۰ه = ۰۰۰ - بعد ۲۰۰۰م) باحث فیزیائی.

من حمص بسورية. حاصل على الدكتوراه في الفيزياء، أستاذ في كلية العلوم بجامعة دمشة.

 <sup>(</sup>۲) من نعي الأمانة العامة لعلماء العراق له في ۱۳ ربيع
 الأول ۱٤٣٣هـ، ملتقى أهل الحديث ٢٠١٢/٢٦م.

له تآليف في مجال تخصصه، منها: الضوء الهندسي، تجارب في الاهتزازات والأمواج (مستقلاً، ومع آخرين)، الاهتزازات الأمواج، الضوء الفيزيائي – الانعراج، قصة الفيزياء/ لويدمتر، جيفرسون ويفر (ترجمة مع وائل الأتاسي)، الضوء والفيزياء الحديثة (مع أحمد حصري)، تجارب في الفيزياء، الاهتزازات: الانتشار والانتثار، الفيزياء النظرية (۲ جر)، الأحيلة الضوئية (مع آخرين، ۲ جر)، الضوء الفيزيائي (٣ جر). وكتب أخرى له ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (١٠).

طاهر بن جاسم التميمي (١٣٥٨ - ١٤٢٥ه = ١٩٣٩ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

طاهر جاووت (۱۰۰۰ – ۱۶۱۳ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

طاهر الجبلاوي = محمد طاهر الجبلاوي

طاهر بن حسين الكاف (١٣٣٤ - ١٤١٧ه = ١٩١٦ - ١٩٩٦م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

**الطاهر بن حماد الإدريسي** (۱۳۲۷ – ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۷۷م) فاضل وجيه.

من مدينة زرهون بالمغرب، زعيم الأدارسة بتلك البلدة. دافع عن بلاده ضدَّ العدوِّ المحتلِّ تحت راية حزب الاستقلال، سُجن وغرِّب عن أهله. كافح من أجل أن تصبح اللغة العربية هي اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين. أصبح ممثلًا لزرهون في البرلمان، شارك في التصويت على

(١) كلمات عنه في معجم المؤلفين السوريين ص٧٧.

قانون تعريب وزارة العدل، وكان أهم عمل قام به البرلمان<sup>(۲)</sup>.



مدينة زرهون

الطاهر دحاني ( ۱۹۰۰ - ۲۰۰۹ م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

طاهر زمخشري = طاهر عبدالرحمن زمحشري

**طاهر أبو زيد** (**۱۳۶۱ - ۱۳۳۲ ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۱۱**م) إعلامي. اسمه الكامل: محمد طاهر مصطفى أبو



من مواليد مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة الإسكندرية، وعين قارئ نشرة الأخبار في الإذاعة المصرية عام ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م)، ثم كان مديرًا عامًا لإذاعة الشرق الأوسط،

(٢) من أعلام المغرب في القرن الرابع عشر ص٢٩٤، والصورة من جريدة الشرق الأوسط.

حتى عام ١٣٩٢ه (١٩٧٢م)، ومديرًا عامًا لإذاعة مونتكارلو، ورئيس ومؤسّس جمعية حماة اللغة العربية، وعمل نصف قرن في الإذاعة، ومن أشهر برابحه (حرّب حظك)، وانتقل إلى التلفزيون ليشتهر برنامجه (الفن الشعبي). وكان أول عضو عن مجلس الأمة عن طلخا عام ١٣٨٢هـ، وأنشأ رابطة لأبناء مدينته في القاهرة، وشارك في تأسيس العديد من الإذاعات بدول الخليج. توفي صباح يوم الثلاثاء آخر بدول الخليج. توفي صباح يوم الثلاثاء آخر أيام محرم، ٤ يناير (٣).



طاهر أبو زيد.. مؤسس ورئيس جمعية حماة اللغة العربة

الطاهر سباطة (۱۳۲۱ – ۱۶۳۳ه = ۱۹۶۲ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

الطاهر سبیطة (۱۳۳۰ - ۱۶۲۱ه؟ = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۰م) قاض، تربوی.

من منطقة أولاد دياب في طرابلس الغرب. درس في كتاتيب ومدارس، وفي مصر حصل على إجازة عالية في القضاء الشرعي من الأزهر، عاد فدرَّس، ثم دخل في سلك القضاء في عدة مدن، كما عمل في التفتيش التربوي، وقام بنشاطات دينية وإرشادية، قدَّمها خلال شهر رمضان، ونشر مقالات دينية في الجرائد المحلية(1).

 (٣) اليوم السابع ١١/١/١٤م، ولقاء معه في «الإعلام والاتصال» (شعبان ١٤١٩هـ) ص٧٩، موقعه.
 (٤) المختار من أسماء وأعلام طرابلس الغرب ص١٥٨.

#### الطاهر شریعة (۱۳٤٦ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۱۰م) سنمائی.



ولادته في بلدة صيادة، بولاية المنستير التونسية، حصل على إجازة في الآداب العربية من جامعة تونس، وأتمَّ تعليمه العالى في باريس، وبقى هناك عشر سنوات يعمل في السينما. درَّس المرحلة الثانوية بصفاقس، وأسَّس مصلحة السينما وأسندت إليه، وساعد الجامعة التونسية في تأسيس نوادي السينما، واعتُبر مؤسّسًا لأيام قرطاج السينمائية ١٣٨٦هـ (١٩٦٦م) وهو أول مهرجان سينمائي عربي وإفريقي، وأداره حتى سنة ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م)، وكان يُعقد كل سنتين. كما أسهم في بعث مهرجان واجادوجو، وشارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية عربية وإفريقية ودولية، واحترف النقد السينمائي في محلات وصحف محلية وأجنبية، وعمل خبيرًا في الثقافة العربية والسينما والتلفزيون لدى اليونسكو. وتبرع بأرض من ملكه (٨٠٠) متر مربع) لوزارة الثقافة شرط أن تخصِّصه للسينما والآداب والفنون عمومًا، ومات يوم الخميس ٢٨ ذي القعدة، ٤ تشرين الثاني (نوفمبر).

ألف عددًا من الكتب حول السينما والثقافة السينمائية، كما ترجم الشعر من وإلى اللغتين العربية والفرنسية. وكتب مذكراته على مدى سنوات قبل وفاته، ولم تنشر.

ومن كتبه المطبوعة: أيام قرطاج السينمائية: فيها وعليها(١٠).

#### طاهر عبدالحكيم (۱۳٤٨ - ١٤١٥ه = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۰م؟)

صحفي، كاتب سياسي، ناشر. ولد في الدقهلية بمصر، تعلم في المنصورة، وحصل على إجازة في الأدب الإنكليزي من جامعة القاهرة. عمل بجريدة المساء، ثم الجمهورية، وانتقل إلى بيروت فأسندت اليه قيادة مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير. كما عمل بجريدة الثورة في بغداد. وانتقل إلى باريس فحصل على شهادة الدكتوراه من السوربون. رجع بعدها إلى وطنه فأسس دار «فكر» للنشر.

من عناوين كتبه: حول حرب تشرين والتسوية الأمريكية، طه حسين: مائة عام من النهوض العربي (في الذكرى المثوية لمولده)، اضطهاد الزنوج في أمريكا، التجربة النضالية الفيتنامية، الشخصية الوطنية المصرية: قراءة حديدة لتاريخ(٢).

برامج عديدة، من أهمها برنامج الأطفال (بابا طاهر) الذي التصق باسمه وأصبح معروفًا به، وعمل بالصحافة مدة طويلة، وهو أول من أصدر مجلة سعودية للأطفال باسم «الروضة» التي صدرت في ربيع الأول سنة ١٣٧٩هـ، وتوقفت بعد (٢٧) عددًا. ورأس تحرير صحيفة (البلاد). وكتب الشعر مبكرًا. وكتب القصة القصيرة والطويلة، وكتب في الاجتماعيات والدراسات الأدبية، وهو أحد الشعراء الذين اشتهروا في الصعيد وهو أحد الشعراء الذين اشتهروا في الصعيد الفحري. وقال عن نفسه: «أنا كومة من الفحرم سوداء، تلبس ثياب بيضاء، تقول شعرًا قصائدة ممراء وخضراء وصفراء»!

ولد في مكة المكرمة، وتلقى تعليمه بمدرسة

الفلاح فيها، وبدأ حياته العلمية معلمًا

بمدرسة دار الأيتام بالمدينة المنورة (دار التربية

الاجتماعية حاليًا)، وتقلَّب في عدة وظائف

حكومية، عمل بالمطبعة الأميرية (المطبعة

الحكومية)، ثم موظفًا ببلدية الرياض، وديوان

الحمارك، ثم مسؤولًا بالإذاعة السعودية التي

أسهم فيها إسهامًا فعالة. وخلال ذلك قدَّم

وقد أصيب بصدمة عصبية كبيرة أثرت على تصرفاته، حتى نقل إلى مصر للاستشفاء، وكان مشرفًا أثناءها على إحدى الجلات.

العديد من الفنانين. وله عدد كبير من

الأغنيات يغنيها فنانون سعوديون وعرب.

نال جائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة

طاهر عبدالرحمن زمخشري (۱۳۳۲ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۷م) شاعر.

(١) الجزيرة الوثائقية ٢٠١٠/١١/٧م.
 (٢) آفاق الثقافة والتراث ع٨ ص١١٥.



الطاهر شريعة مؤسس أيام قرطاج السينمائية

وأمضى سنواته الأخيرة في تونس، وتوفي في الثاني من شهر شوال. وكان يعوِّل أيتامًا، ولم يعرف عنه ذلك إلا بعد وفاته!

ابر هداء الحائين برميد فؤاد ...

الا بن برجيد فو مين ية تمنياتي القديدله بالخاج التوصير ما بردود ۱۹۷۸ منظر التوصير

#### طاهر زمخشري (خطه)

رداد الی انسان کرم ایزی سا ان کرخ کیف (حیا) خاصت کراش لفتی و املی لطی کیس فی شخصا کرم ، ای حاص کرلیکی سیسار ایوسرفیصل لمبنام ، می آکسد دلای

طاهر زمخشري (خطه وتوقيعه)

#### ومما كتب فيه:

طاهر زمخشري: حياته وشعره عبدالله عبدالخالق مصطفى.

مظاهر في شعر طاهر زمخشري/ عبدالله أحمد باقازي.

شعر طاهر زمخشري/ مريم سعود بوبشيت (رسالة ماجستير – جامعة القاهرة، ٨ ٤ ٨ هـ).

الشعر الاجتماعي عند طاهر زمخشري: دراسة موضوعية فنية/ حسين بن مبارك الصاعدي (رسالة ماجستير – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤٣١هـ).



طاهر عبدالرحمن زمخشري أول من أصدر مجلة للأطفال بالسعودية باسم (الروضة)

وقد أصدر (۱۷) ديوانًا، منها: مجموعة الخضراء، مجموعة النيل، أغاريد الصحراء، ألحان مغترب، أنفاس الربيع، حدة عروس البحر، رباعيات صبا نجد، عودة الغريب، عبير الذكريات، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

الطاهر بن عبدالرحمن قيقة (١٣٤١ - ١٤١٣ه = ١٩٢٢ - ١٩٩٣م) كاتب وباحث فنان.



ولد في قرية تكرونة، وعدَّ من حيل الرواد بتونس، حصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة الجزائر، وشهادة عليا في الآداب اليونانية. عاد إلى بلاده ليسهم في النهضة الثقافية على امتداد نصف قرن في مجالات: التأليف والتحقيق والبحث والترجمة، وكان يجيد أكثر من لغة، وعرف بولعه الشديد للسير الشعبية، كما أدار المركز الثقافي الدولي في مدينة الحمامات ومهرجانها الدولي لسنوات طويلة، وشغل

(۱) أدباء سعوديون ص٢٢٣، الاثنينية ص٤١، شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب ١/ ١٠٩، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٢١١، من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر ١/٧١، دليل الكاتب السعودي ص١٥، شعراء من الجزيرة العربية شعراء من أرض عبقر ص٢١، شعراء من الجزيرة العربية العالمية الكاتب المكي ص٣٦، الموسوعة العربية العالمية ١/١٥٠، منتديات قبلة الدنيا مكة المكرمة، نقلًا المحكمة الربيات، منتديات قبلة الدنيا مكة المكرمة، نقلًا من جريدة الرباض ع٢٩١، ١/٢٦٤ها، وخطه من جريدة الرباض ع٢٣١، (١٣٤٤/١٤٩٥)، وخطه الخاصة.

منصب المدير المكلف بالثقافة في تونس والقاهرة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ثم رئاسة اللجنة الوطنية حتى التقاعد. وتوفي في ١١ ذي القعدة، ٢ مايو بباريس.

من أعماله: الملحمة الهلالية، سبع ليال مع كالبيجو، الصخرة العالية، الصين الحديثة، دنيا الكلاب، نسور وضفادع (قصص). فضلًا عن دراسات أدبية وتاريخية لم يسعفه العمر لنشر بعضها(٢).

الطاهر بن عمَّار = الطاهر بن محمد بن عمَّار

طاهر عوض سلام (۱۳٤۲ - ۱۶۲۳ هـ = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۲م) تربوي روائي.



ولد في محافظة صبيا بمنطقة جازان في السعودية. تعلم في الكتّاب، وطالع وقرأ. عمل في المالية والجمارك، درّس وعمل مديرًا للمدرسة الابتدائية بأبي عريش، ثم بإدارة ثم تفرغ لأعماله الخاصة وكتاباته القصصية. وقد اعتمد ترسيخ القيم الاجتماعية الأصلة محورًا لرؤيته الأخلاقية. مات في أواخر شهر شوال.

له أربع روايات ومحموعتان قصصيتان، هي

(۲) الموسوعة التونسية ۲/۸۰۰، الفيصل ع۹۹، (محرم ۱۹۱ه) ص۱۶۱۸)
 ص۸۱۸، وزيادات من الشبكة العالمية للمعلومات.

على التوالي: الصندوق المدفون، فلتشرق من جديد، قبور الأفاعي، عواطف محترقة، السفن المحطمة، الندم(١٠).

#### الطاهر بن عيسى طاهري (١٣٣٤ - ١٤١٧ه؟ = ١٩١٥ - ١٩٩٦م) من رجال الإصلاح والتعليم.

ولادته في أولاد سيد إبراهيم على مقربة من مدينة بوسعادة في مدخل الصحراء الجزائرية. مضى إلى قسطنطينة وغل من علم ومنهج الشيخ ابن باديس، ثم إلى تونس لتخرَّج من جامع الزيتونة، وعاد ليجاهد مع إخوانه، وقد اعتقل ونكل به وحوِّل إلى أماكن عضوًا فعالًا في جمعية العلماء المسلمين، وكان وقد عايش النهضة التي دعا إليها شيخه، وزاول مهنة الدعوة والإصلاح عن طريق وزاول مهنة الدعوة والإصلاح عن طريق في ثانويات بالعاصمة، وألقى في مساجدها دروسًا وخطبًا، وتخرَّج عليه مئات الطلبة الذين صاروا مسؤولين كبارًا. وكان شغوفًا الأدب.

طاهر أبو فاشا = طاهر محمد أبو فاشا

صدرت مذكراته بعد وفاته بعنوان: أيام

ومذكرات الحاج الطاهر طاهري(٢).

الطاهر القصار = محمد الطاهر بن حمودة القصار

الطاهر قيقة = الطاهر بن عبدالرحمن قيقة

(۱) موسوعة الأدباء والكُتاب السعوديين ٢٢/٢، معجم الكُتاب والمؤلفين في السعودية ص٧٦، معجم الروائيين العرب ص٢٢٤، الأربعاء (ملحق المدينة) ع١٤٤٩٠ ١٤٢٣/١٠/٢١).

(٢) موقع مسارات (١٤٣٠ه).

الطاهر محمد علي البشير (١٣٥٦ - ١٤٢٥ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٤م) أديب وناقد إسلامي، عالم لغوي.

ولادته في (ودراوة) بالسودان. حصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة، عمل أستاذًا في كلية الآداب بجامعة أم درمان، وعميدًا وأستاذًا في عدة كليات، أسَّس وأدار جامعة شرق النيل. مات بعد أن تفاقم عليه مرض السكر في أواخر جمادى الأولى.

له تصانيف عديدة، بعضها لم يطبع. ومما وقفت له على مطبوع: الأدب الصوفي السوداني، دراسات في الأدب الحديث: من آثار معاوية محمد نور، رواد التحديد في الشعر السوداني في الثلاثينات، الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي، الوحدة الإسلامية والحركات الدينية في القرن التاسع عشر (من سلسلة دراسات في الأدب الحديث)(٢).

الطاهر بن محمد بن عمّار (۱۳۰۷ - ۱٤٠٥ه = ۱۸۸۹ - ۱۹۸۵) وزير



ولد في مدينة تونس من أسرة اشتهرت بتعاطي الزراعة، درس التعليم الثانوي بالمعهد العلوي، وخالط الأوساط السياسية، شارك في تأسيس الحزب الدستوري، وانفصل عنه بعد سنة واحدة، وفي عام

(٣) الخرطوم ١٤ يوليو ٢٠٠٤م، معجم المؤلفين السودانيين
 ١٣٧/٢، مع إضافات.

١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) عيِّن رئيسًا للوزراء في حكومة تفاوضية هدفها الوصول بالبلاد إلى الاستقلال، فوقَّع على اتفاقية الاستقلال، واستقالت حكومته. مات في ٢٠ شعبان، ١٠ ماي(١٠).

الطاهر بن محمد الفاسي (۱۳۳۲ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۳ – ۲۰۰۰م) محقق تراثي.



من مدينة فاس، نال الشهادة العالمية من جامعة القرويين، وعمل كاتبًا ممتازًا في المجلس العلمي بكلية الشريعة، ثم رئيسًا لقسم التراث والبحث العلمي بالجامعة المذكورة، فمفتشًا عامًا بالوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي بالرباط، ونشط ثقافيًا، وأشرف على لجنة تحقيق عدد من المخطوطات التي أصدرها المجلس العلمي بالجامعة.

له مقالات وافتتاحيات بمجلة (المغرب)، وأسهم في تحقيق تفسير (المحرر الوجيز) لابن عطية، وكان له ديوان أحرقه(د).

طاهر محمد أبو فاشا (۱۳۲٦ - ۱٤٠٩هـ = ۱۹۰۸ - ۱۹۸۹م) أديب شاعر كاتب.

 <sup>(</sup>٤) مشاهير التونسيين ص٢٨٠، الموسوعة الحرة
 ٢٠١٠/١١/٣٠

<sup>(</sup>٥) معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في بادية الشرق الجزائري من عائلة

فلاحية، فرعى وهو طفل، ودرس بمدرسة

مداوروش التابعة لجمعية علماء المسلمين، وفي هذه السن تعلم النطق بالعربية الدارجة. التحق بمعهد عبدالحميد بن باديس بقسنطينة، ثم هجره بعد سنة، والتحق بجامع الزيتونة في تونس، ليهجره بعد سنتين، وفقد عوامل الانسجام

مع من حوله، لضعفه البدي، وجهله

التحدث باللغة الفرنسية، وأقبل على

المطالعة، وتعاطى التطبيب بالسحر والرقى

أولًا، ثم حاول ممارسة التنويم المغناطيسي،

ونظم أشعارًا، واستقرَّ على اختيار القصة

والمسرحية والرواية، وفي سن الثانية والعشرين

تعرَّف على الفلسفة الماركسية فتبناها،

وكرَّس لها حياته، كما يقول هو بنفسه،

تلقى دروسًا بالمراسلة في الصحافة والسينما

مع مصر، وحفظ كتابات لجبران ونعيمة

والريحاني وأمثالهم، ولذلك لم يكن ينسجم

مع علماء الإسلام، فكان كثير النقاش مع

المشايخ، ويحتسى الخمر، مما عرَّضه أكثر

من مرة إلى التهديد بالطرد، وكان فيما عدا

الأدب ضعيفًا جدًا. وبدأ العمل السياسي

منذ عام ١٣٧٦ه وانتمى إلى حزب جبهة

التحرير الوطني، وأخفى عنها عقيدته

الماركسية، وكان كثير الحركة والنشاط،



من دمياط. تخرج من دار العلوم. درَّس، ثم عمل في وزارة الأوقاف، وتفرغ من بعد لأعماله الأدبية، إضافة إلى عمله بالإذاعة عضوًا في لجنة النصوص. اهتم بالشعر الديني، وقدم للإذاعة أعمالًا ما بين تمثيلية وأوبريت وصور غنائية. صاحب برنامج ألف ليلة وليلة، ورابعة العدوية، وأعياد الحصاد، والأسرة السعيدة. حصل على جائزة الدولة التقديرية في الأدب. قدَّم لديوان «الفجر» لصديقه الشاعر عبدالعزيز السعدي بالزقازيق، فحكم شيوخ المعهد الديني هناك على الشاعر والمقدِّم له بالردة، فأعلن الشاعر توبته وأحرق نسخ ديوانه، ولم يذكر عن المترجم له ما يفيد توبته. ومات في ٧ شوال، ١٢ مايو. ومماكتب فيه وفي أدبه:

طاهر أبو فاشا شاعرًا/ عزت محمود

على الدين (ماجستير - جامعة الأزهر) ٩٠٤١هـ).

طاهر أبو فاشا: حياته وشعره: دراسة تاريخية نقدية/ عبدالله عبدالحليم عبدالله (ماجستير من كلية دار العلوم).

ومن أعماله: عشرون يومًا في روسيا، ألف يوم ويوم، العشق الإلهي، الأعمال الكاملة، الليالي، الذين أدركتهم حرفة الأدب، مقامات بيرم التونسي (تحقيق). وله غير ما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(١) عمالقة ظرفاء ص ٦٩، هؤلاء عرفتهم ص٣٨ الرياض

عبدالعزيز السعدني في معجم البابطين لشعراء العربية.

الطاهر الهمامي (VT71 - +731a = V3Pi - P++79) شاعر وناقد أدبي.



ولد في العروسة بتونس، وحصل على الدكتوراه عن أطروحته «الشعر على الشعر عند العرب قديمًا». ثم درَّس بكلية الآداب في منوبة، وهو من مؤسّسي حركة الطليعة الأدبية، ومن شعراء الحداثة، نشر قصائد ومقالات بالصحف المحلية والعربية.

له: الحصار (شعر)، الشمس طلعت كالخبزة (شعر)، كيف نعتبر الشابي محددًا: دراسة عروضية لديوان الشابي، حفيف الكتابة: فحيح القراءة، صائفة الجمر (شعر)، من الواقعية في الأدب والفن، أرى النخل يمشى (شعر)، ذاكرة شعب، رجل في رأسه عقل (ابن المقفع)، تأبط شرًا (شعر). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

الطاهر وطّار (0071-17312=7791-11,74) روائى وكاتب قصص ومسرحيات.



من موقعها، ١٤٣٠هـ).

(١٤٠٦/١٢/٥)، أعلام مصر في القرن العشرين ٢٧٩، (٢) الموسوعة التونسية ٢٠/٢، صحيفة البديل (تونس، أهل الفن ص١٨١، الفيصل (ذو القعدة ١٤٠٩هـ)، وترجمة

وكتب في موضوعات سياسية وعقائدية حسّاسة من منظور ماركسي. وقد عمل في تونس في حقل الصحافة بتكليف من الثورة الجزائرية، وأسَّس في مطلع الاستقلال أول جريدة أسبوعية باللغة العربية في الجزائر المستقلة، حملت اسم «الأحرار»، لكن القيادة السياسية أوقفتها، وسرعان ما غيَّر عنوانها بعد أن انتقل من قسنطينة إلى الجزائر وأصدرها باسم «الجماهير» لتوقف بعد سبعة أشهر بدورها، رغم أنها مثل سابقتها كانت تابعة للحزب. وفي عام ١٤٠٩هـ أسَّس جمعية الجاحظية، التي تحولت إلى

منتدى ثقافي، وكانت وراء تأسيس جائزة مفدي زكريا للشعر عام وقيًا عن اللغة العربية، ويرى أن المتحدثين ويرى أن المتحدثين بالفرنسية يدينون بالولاء لفرنسا حتى بعد استقلالها. وقد عارض انقلاب بومدين على

أحمد بن بلة عام ١٣٨٥ه، كما عارض تدخل الحيش بعد ٣٥ عامًا ونتج عنه حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حيث فاز الإسلاميون في الانتخابات - وفي هذه المدة (١٤١١هـ) تقلد منصب المدير العام للإذاعة - ثم عارض ما تبع إلغاء الانتخابات من اعتقالات طالت الآلاف الذين سُجنوا في صحراء الجزائر دون محاكمة. وقد أنشأ إذاعة للقرآن الكريم. ورفض مصطلح «الإرهاب»، وفضَّل الحديث عن العنف والعنف المضاد. وقد جهر بمواقفه بلغة قوية، وخاصة ضدَّ من كان يصفه بأنه «لوبي فرانكوفيلي» الذي استبدَّ بالبلد وأوصله إلى أزمته الحالية، وكلفه ذلك عداء صحف ناطقة بالفرنسية، وخاصة بعد انتقاده الشديد للطاهر جعوط، الذي كان يكتب رواياته بالفرنسية واغتيل عام ١٤١٣هـ. وقد نقد كلَّ الأنظمة التي تداولت السلطة في الجزائر تقريبًا، وكان يقول: إن همَّه الأساسي هو الوصول إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تبلغه البرجوازية في التضحية بصفتها قائدة التغييرات في العالم! ويقول: أنا شرقي لى طقوسى في كل مجالات الحياة، وأن معتقدات المؤمنين ينبغي أن تحترم. وقد كتب عشرات المؤلفات، بينها روايات تُرحم بعضها إلى عشر لغات. واشتهر بروايتيه: اللاز، وعرس بغل. ومات في يوم الخميس

طفر الحين ولا وكا وقى غاص لحين حفيات قليه . فحيز الكنام ولى وكا وقى غاص لحين ولحيز المحتال المحتال ولي على المحتال ال

الطاهر وطار (خطه)

٢ رمضان، ١٢ آب (أغسطس). وكُتب في أدبه: حضور التراث في ثنائية الطاهر وطار: الولي الصالح يعود إلى مقامه الزكي، الولي الصالح يرفع يديه إلى السماء [هكذا في المصدر]/ فوزية بوالقندول (رسالة ماجستير – جامعة الأمير عبدالقادر الجزائري للعلوم الإسلامية، ٢٩٤١هـ).



الطاهر وطار مؤسس جمعية الجاحظية

عناوين مؤلفاته: الشمعة والدهاليز، اللاز، الزلزال، الحوَّات والقصر، رمانة، تجربة في العشق، عرس بغل، العشق والموت في الزمن الحراشي، الولي الطاهر يعودُ إلى مقامه الزكي، الشهداء يعودون هذا الأسبوع، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء، الطعنات، دخان الساعة (مع الباهي فضلاء)، دخان من قلبي، الهارب، على الضفة الأخرى (۱).

الطاهر وَعزيز (۰۰۰ – ۱٤۳٥هـ = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م) أستاذ الفلسفة.



من مقاطعة أكدال بولاية فاس. حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة عام ۱۳۹۱هـ (۱۹۷۱م)، ثم على دكتوراه الدولة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وعمل أستاذًا للفلسفة في كلية الآداب بفاس ثم بالرباط، ورئيسًا لشعبة الفلسفة بالأخيرة، ولشعبة علم الاجتماع، وعلم النفس، ورئيسًا للجنة الندوات، ورأس قبلها قسمًا بوزارة الشبيبة والرياضة، كما عمل في مجال الترجمة لدى المحاكم، ومديرًا لجلة (المناظرة)، وكتب في مجلة (آفاق)، عضو المحلس الإداري بمجلة (أبعاد فكرية)، عضو اتحاد كتّاب المغرب. توفي في الأول من شهر صفر، ٤ من شهر ديسمبر. تآليفه: المناهج الفلسفية، تاريخ الفلسفة: منهاجه وقضاياه، دراسات في مفاهيم إسلامية (تنسيق بحوث ندوة)، دوكامو الشخص الأسطورة في العالم الميلانيزي/ موريس ليفارت (ترجمة وتقليم وتعليق)، بنيوية كلود ليفى ستروس، دراسة مغربية مهداة إلى المفكر المغربي محمد عزيز الحبابي (مع آخرین)<sup>(۲)</sup>.

> (۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ۱۳۷۱/۱، معضم الروائيين العرب ص ٢٢٤، طقوس الروائيين ص ٨٥، الجزيرة نت والعربية نت ٢٣١/٩/٣ هـ. وخطه من موقع بوكرش: فنون وآداب.

 (۲) موقع اتحاد كتاب المغرب (إثر وفاته)، موقع جمعية التراجمة المقبولين لدى الحاكم، ومما كتبه محمد وقيدي في موقع إسلام مغربي بتاريخ ۲۰۱۳/۱۲/۸، حريدة هوارة

# طاهر يوسف الشرقاوي ( ٠٠٠ - ١٤٣١ ه = ٠٠٠ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### طاهر يولداشيف (۱۳۸۷ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۹۷ - ۲۰۰۹م) زعيم حركة أوزبكستان الإسلامية.



أسّس جماعة إسلامية سرية معارضة للحكومة الشيوعية في أوزبكستان قبل وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وفرَّ فيما بعد إلى أفغانستان، وقاتل في صفوف حركة طالبان وبعد الإسلامية أثناء الحرب الأهلية في البلاد، وبعد الإطاحة بها من قبل أمريكا عام وبرز عام ١٤٢٥ه عندما حاصرت القوات بلكومية الباكستانية قاعدته هناك، لكنه تمكن من الفرار، بينما أبدت جماعته دفاعًا تويًا. وذكرت المخابرات الباكستانية أنه قتل قويًا. وذكرت المخابرات الباكستانية أنه قتل في هجوم بطائرة بدون طيار في وزيرستان المخنوبية في يوم الخميس ٧ رمضان، ٢٧ آب (أغسطس) (۱).

طاووس عمروش (۱۳۳۱ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۷۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

طبيب الموت = طارق فريد حسين

الإلكترونية ٢٠١٣/١٢/٧م). وتكتب شهرته أيضًا: واعزيز. (١) العربية نت ١٤٣٠/١٠/١٣هـ .

#### طرب سليم عبدالهادي (۱۳۲۹ - ۱۶۰۰ = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۰م) مناضلة، مسهمة في الحركة النسائية.

من مدينة جنين بفلسطين. والدها أحد أقطاب حزب اللامركزية الإدارية في فلسطين، الذي أعدمه جمال باشا عام ١٩١٥م، وزوجها السياسي عوني عبدالهادي. درست في نابلس، وشهد منزلها المؤتمر النسائي الأول. شاركت في مظاهرات، وكان لها دور في الإضراب الذي استمر (٦) أشهر. وشاركت في تأسيس عدد من الجمعيات النسائية الفلسطينية، وكانت سكرتيرة الاتحاد النسائي العربي لمدة طويلة. شاركت في مؤتمرات نسائية عربية. التجأت إلى القاهرة، وأسهمت في تأسيس التجأت إلى القاهرة، وأسهمت في تأسيس الاتحاد النسائي العربي الفلسطينية،

طريفة بنت سعود الشويعر (١٣٦٩ - ١٤٢٩ه = ١٩٦٩ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

**طُفيل محمد** (۱۳۳۱ - ۱۶۳۰ ه = ۱۹۱۳ - ۲۰۰۹م) أمير الجماعة الإسلامية في باكستان.



ولد في ولاية كبورتلا بالهند، نال إجازة في علوم الفيزياء والرياضيات، وتخرَّج في كلية (٢) تراحم أعلام مدينة نابلس ص٢٤٠، موسوعة أعلام

الحقوق، وعمل في مكتب محاماة، ثم فتح مكتبًا خاصًا به، فكان أول مسلم يعمل في المحاماة في الولاية كلها. ولم يكن يقبل أي معاملة إلا إذا علم أن صاحبها على حقّ. سافر إلى لاهور عندما دعا أبو الأعلى المودودي إلى اجتماع لتأسيس جماعة إسلامية، وكانوا (٧٥) شخصًا، وترك المحاماة، لأن المحاكم التي كان يتعامل معها إنجليزية، تحكم بقوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية. أدَّى مسؤوليات كبيرة في صفوف الجماعة الإسلامية، وإختير أمينًا عامًا للجماعة عام ١٣٦٤هـ، وكان وراء تنظيم الجماعة وتماسكها القوي، كما قال ذلك المودودي، وواجه تحدّيات جسيمة عندما بذل جهده لنشر الدعوة والعمل لتكون باكستان دولة تحكم بالإسلام بعد إعلان تأسيسها، وظل على هذا الجهاد حتى آخر أنفاسه. وتنجّى المودودي عن إمارة الجماعة لكبر سنه وضعف جسمه، وطلب اختيار أمير لهم، فوقع اختيارهم عليه، ولم يستطع التلفظ باليمين الدستورية إلا بعد جهد ومشقة، لثقل الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقه. وكان زاهدًا عابدًا، مواظبًا على صلاة الجماعة حتى آخر أيامه، ومثالًا للالتزام. وكان عضوًا في عدد من المنظمات الإسلامية، منها مجلس أمناء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والمحلس العالمي الأعلى للمساجد برابطة العالم الإسلامي، وحضر مؤتمرات، وكان يقول الحق ولا يخشى إلا الله، ويقول الحق ولو كان مرًّا، وقد أدَّت هذه الصفة إلى اعتقاله مرات عديدة. توفي مساء يوم الخميس ٢ رجب، ٢٥ يونيو (٣).

(٣) المجتمع ع٩ ١٨٥ (٢٠،٩/٨/٢٤) هكذا ورد التاريخ على المجلة - في موقعها - ويتعارض مع تواريخ أعماد أخرى. ويسبق اسمه (ميان)، والصحيح بدون نون، وهي لفظة فارسية تعني (المحترم).

فلسطين ١٩٨/٤.

#### طلال أحمد العلاف (۱۳۲۸ - نحو ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۰ - نحو ۱۹۹۱م) أستاذ الكيمباء.



من أبناء الموصل. حصل على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة ساسكس في بريطانيا، ودكتوراه أخرى في التخصص نفسه من أمريكا، عاد وعمل في قسم الكيمياء بجامعة الموصل، ثم غادرها إلى الأردن ليكون أستاذًا في جامعة العلوم التطبيقية، ورأس بها قسم الكيمياء، ثم كان عميدًا لكلية العلوم الأساسية، فعميدًا لكلية البحث العلمي، وأسس هناك مختبرات الكيمياء على الطرز الحديثة، وأسهم في إجراء بحوث مشتركة مع أساتذة جامعات أجنبية عديدة، وكان له حضور فاعل في مؤتمرات علمية، وقدَّم استشارات علمية لمؤسَّسات ومصانع العراق، ونُشر اسمه ضمن (٥٠٠٠) شخصية مشهورة في العالم، وكان تخصصه في الكيمياء العضوية الفلزية والتناسقية. أشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه، وحاز أكثر من براءة اختراع.

أنجز (١٦٠) بحثًا علميًا نشرها في محلات علاقة.

وله تأليفًا وترجمة: الكيمياء لطلبة الصفوف الأولى من قسمي الفيزياء وعلوم الأرض (مع عصام النوري)، مبادئ في الكيمياء العضوية الفلزية/ جي أي كوش وآخرون (ترجمة)(١).

(۱) مماكتبه إبراهيم خليل العلاف وابن المترجم له (عمر) في ملتقى أبناء الموصل ۲۰۱۰/۹/۲م.

#### طلال عبدالرحمن النعيمي (١٣٧٢ - ١٤٣٣ه = ١٩٥٧ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

طلال عبدالعزيز الرشيد (١٣٨٤ - ١٤٢٤هـ = ١٩٦٤ - ٢٠٠٣م) شاعر ومحرر صحفي شعبي. لقبه «الملتاع».



من السعودية، من آل الرشيد أمراء حائل سابقًا. جدته والدة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. حاصل على إجازة في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود. من رواد الصحافة الشعبية، أصدر محلة «فواصل» عام ١٤١٤هـ. رئيس مجلس إدارة مجلة «إبداع» مع طارق السويدان، مؤسِّس مشارك في مجلة «البواسل»، كما شارك في إصدار محلة «المقناص»، وأقام ندوات شعرية في منزله كل أسبوع، وكان ينادي دائمًا بإيجاد كرسى للأدب الشعبي في الجامعات السعودية. غنَّى له مطربون. قُتل في الجزائر بينما كان في رحلة قنص، في طريق مهجور بمنطقة جبل بوكحيل في ولاية الجلفة، يوم الخميس ٣ شوال، ٢٧ نوفمبر، من قبل مجموعة مسلحة.



طلال الرشيد أصدر مجلة (فواصل)

طلال عبدالمجيد (١٣٦١ - ١٩٤٠ه = ١٩٤٢ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

له ديوان «خيوط الزعفران» صدر عن دار

البشير بعمَّان، وديوان آخر بعنوان: الملتاع

(شعر شعي)<sup>(۲)</sup>.

طلال عبدالمنعم الأنصاري (۱۳۷۶ - ۱۶۳۳ه = ۱۹۰۶ - ۲۰۱۲م) قيادي إسلامي.



من مصر. التحق بقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. اتهم في قضية (الفنية العسكرية) التي حاولت القيام بانقلاب على السادات بقيادة صالح سرية، وحُكِم عليه بالإعدام، لكن أصدقاء والده الشاعر توسَّطوا له فحقَّف عنه السادات إلى السجن المؤبَّد. أُفرج عنه عام ١٤١٤ه الموال، وتوفي يوم الأحد ١٦ شوال،

وصدر كتاب: صفحات بمحهولة من تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة: من النكسة إلى المشتقة: شهادة طلال الأنصاري/ إعداد عبدالله سرور (٣).

<sup>(</sup>٢) الشرق الأوسط ع٩١٣٢ (٥/٠١٤٢٤/١هـ)، الحياة (بالتاريخ السابق)، وكتابه الملتاع.

<sup>(</sup>٣) موقع أمد للإعلام ٢٠١٢/٩/٢م وإضافات.

#### طلال مدَّاح (۱۳۵۹ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۰م) غنّ.



ولادته في مكة المكرمة وسكن جدة. أكمل دراسة الكفاءة في الطائف، وعمل في البريد، وتعلم العود. مثّل في بدايات التلفزيون السعودي. ولحّن لنفسه أغنيات، كما لحّن له الموسيقار محمد عبدالوهاب، غنّى لشعراء غنائيين مشهورين، وغنَّى بلهجات عربية عديدة، وباللغة الإنجليزية! وشارك في مهرجانات فنية، وله تسجيلات بصوته للقرآن الكريم. وكان أول من طبع أسطوانات في السعودية. قدَّم نحو برقيثارة الشرق». وأعلاه اسمه الفني، واسمه برقيثارة الشرق». وأعلاه اسمه الفني، واسمه طلال بن عبدالشيخ الجابري.

طُلْبة محمد عبده (۱۳۲۵ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۰۷ – ۱۹۸۰م) مدرِّس أديب.

قدِّمت فيه وفي فنه رسالة دكتوراه من قبل

الباحث طلعت عدنان خوج، ونال درجتها

من جامعة السوربون بفرنسا.



ولد في قرية صانية بمحافظة الدقهلية، تخرَّج في كلية دار العلوم بالقاهرة، ودرَّس في المنصورة وفي القاهرة، ثم كان ناظرًا، وكان له نشاط واسع من خلال محاضراته في الندوات ومقالاته في الصحافة، وبقي عضوًا في جماعة أبولو عشر سنوات، منذ إنشائها عام ١٣٥١ه. وانتقد موقف طه حسين من الشعر الجاهلي، والتقى بالإمام حسن البنا فيما بعد، وتوفي بالقاهرة.

له عدة قصائد منشورة، ومسرحيتان شعريتان، أولاهما: الملك العادل (خ)، والأحرى: الضحايا. وله ديوان شعر مخطوط اختار له عنوان «ديوان طلبة» في خمسة أجزاء، وله مذكرات(۱).

أبو طلحة = عنتر الزوابري

طلحة بن حسن الشيبي = محمد طلحة...

طلعت الزهيري (١٣٤٦ - ١٠١٠م) محفى إداري.



من مصر. حاصل على إجازة من كلية التجارة، ودبلوم الدراسات العليا من جامعة القاهرة. من الكفاءات الإدارية في الصحافة بمصر. بدأ العمل في مؤسسة «أخبار اليوم» منذ تأسيسها، وتدرَّج في مناصبها الإدارية حتى عمل مديرًا للإعلانات، ثم مديرًا عامًا للمؤسسة، ثم رئيسًا لمحلس الإدارة، وكان عضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة، والجمعية

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

العمومية لأخبار اليوم. ومات في ٣٠ شوال، ١١ سبتمبر.



طلعت الزهيري مدير عام مؤسسة "أخبار اليوم"

له كتاب: الإعلان بين العلم والتطبيق(٢).

**طلعت الشيباني** (1777 - 1811ه = 191۷ - 1991م) حقوقي وزير.



ولد في قرية الهويدر من محافظة ديالى بالعراق. حصل على دبلوم في الاقتصاد السياسي من القاهرة، ودبلوم في الشريعة الإسلامية، ودكتوراه في القانون من جامعة أنديانا بأمريكا. درّس، وعمل في وزارتي المعارف والإعمار. فُصل من الوظيفة، وعاد إليها مديرًا عامًا لاتحاد الصناعات. عين وزيرًا للإعمار، فوزيرًا للتخطيط. نشر عددًا كبيرًا من الدراسات في المحلات والصحف المحلية والعربية.

وله كتب مطبوعة، منها: أعاهدكم على هذا المنهج، أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي، دراسة في اقتصاديات القطن

(٢) اليوم السابع (١١/٩/١١م).

العراقي، القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدستور العراقي، المحكمة العليا في العراق والمحكمة العليا في العراق مقارنة، (أصله رسالة دكتوراه بالإنجليزية)، من التاريخ الاقتصادي: التغيرات الاقتصادية في أوروبا الحديثة، واقع الملكية الزراعية في العراق(١).

طلعت عصمت السادات (۱۳۲۷ - ۱۳۲۷ه = ۱۹۶۷ - ۲۰۱۱م) محام وقیادی حزبی.



من مصر. عمل محاميًا، وترافع في قضايا عويصة. وكان عضوًا بمجلس الشعب، وأحد المتنازعين على رئاسة حزب الأحرار. وتم ترشيحه لمنصب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في ١٣ أبريل ٢٠١١م خلفًا لرئيس الحزب ورئيس مصر حسني مبارك، الجديد»، وفي ١٦ أبريل تم حلُ الحزب الوطني بناءً على قرار قضائي، وأسَّس بعد ذلك بناءً على قرار قضائي، وأسَّس بعد ذلك الجماعات الإسلامية. توفي يوم الأحد ٢٤ الجماعات الإسلامية. توفي يوم الأحد ٢٤ ذي الحجة، ٢٠ نوفمبر (٢٠).

#### طلعت الغنيمي = محمد طلعت الغنيمي

 (١) موسوعة أعلام العراق ٢٦/٢، معجم المؤلفين العراقيين ١٧٧/٢، عبدالكريم قاسم وعراقيون آخرون/ عبداللطيف الشواف، ص١٤٣٠.

(۲) الأهرام ع ٤٥٦٤، (١٤٣٢/١٢/٢٥هـ)، الشرق الأوسط ع ١٢٠٤٦ (١٢/٢٥/١٤٣٢).

طلعت فرید وفا (۱۳۷۳ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۵۶ - ۲۰۰۹م)



ولد في مكة المكرمة. حصل على إجازة في الآداب من جامعة الملك سعود بالرياض، وماجستير في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية، ثم عمل محررًا سياسيًا متفرعًا، ومستشارًا لرئيس تحرير جريدة الرياض، ورئيسًا لتحرير «الرياض ديلي» الإنجليزية. له مقالات في مجلة المنهل للنوات حتى توقفت سنة ٤٢٤ه. وغطًى مؤتمرات دولية واجتماعات للأمم المتحدة، وكان عضوًا مؤسِّسًا في مؤسَّسة السعوديين، والتقى بزعماء ومسؤولين السعوديين، والتقى بزعماء ومسؤولين عظل مسيرته الصحفية التي دامت ٣٠ عامًا. توفي يوم ٩ محرم، ٥ يناير ٢٠).

طلعت محمد عویس (۰۰۰ – ۱۹۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

طلعت محمود سقیرق (۱۳۷۲ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۵۳ - ۲۰۱۱م) أدیب وکاتب صحفی شاعر.



من مواليد طرابلس الشام من أصل فلسطيني، ونشأ منذ طفولته في دمشق، وحاز من جامعتها على إجازة في الأدب العربي، ثم امتهن الصحافة منذ عام١٣٩٨ (صوت فلسطين)، ومدير مكتب سورية ولبنان لجريدة (شبابيك) الأسبوعية الصادرة في مالطة، ومدير دار المقدسية للطباعة والنشر في حلب. وكتب في أنواع الفنون وكتب الأغنية الشعبية، وكتب الكثير في الصحف والمجالات، كما أُذيعت أعمال المصر. توفي يوم الأحد ١٩ ذي القعدة، مصر. توفي يوم الأحد ١٩ ذي القعدة، مصر. توفي يوم الأحد ١٩ ذي القعدة،

الراده المحرالطرة إصابي الروه المناس الروه المناس الروه المناس المناس المناس الراده المناس ا

طلعت سقيرق (خطه)

ص ٢٩، الرياض نت (إثر وفاته).

(٣) موقع المراقب الصحفي (إثر وفاته)، غاب تحت الثرى

طه أحمد بعشر

(+371 - P731a = 77P1 - A++7a)

ولد في مدينة بورتسودان، تخرَّج في كلية

كتشنر الطبية، وكان أول دفعته، تتلمذ على أستاذه وصديقه التجابى الماحي

وعمل معه، تخصص في لندن في الطبّ النفسي، وصار كبيرًا لمستشاري الأمراض

النفسية والعصبية في وزارة الصحة، وقدَّم

خلالها إسهامات وضعت أسس ممارسة

طبيب صحى نفساني ريادي.

من دواوينه: لحن على أوتار الهوى، في أجمل عام، أحلى فصول العشق.

ومن قصصه ورواياته: أشباح في ذاكرة غائمة، أحاديث الولد مسعود، الخيمة، السكين.

ومن أعماله الأخرى: دليل كتاب فلسطين ١٩٠٠ - ١٩٩٠م، الكتاب الفلسطيني، الإسلام ومكارم الأخلاق، الإسلام دين العمل، الشعر الفلسطيني المقاوم في جيله الثاني، عشرون قمرًا للوطن. وله غير هذه الأعمال التي ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### طلعت ياسين همام ( ٠٠٠ - ١٤١٤ هـ = ٠٠٠ - ١٤١٤ م) قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في مصر.



كان المنفذ الرئيسي لعمليات «الجماعة الإسلامية» داخل مصر، حيث نجح في الدخول إليها بعد عودته من أفغانستان عام ١٤١٢ه، تولَّى تنفيذ عمليات الجماعة بشكل مباشر. قتلته الشرطة في شهر نيسان (أبريل)<sup>(۲)</sup>.

(١) ترجمته من كتابه دليل كتاب فلسين ص١١٧، معجم البابطين لشعراء العربية ٧٢٤/٢، دليل أعضاء اتحاد الكتاب

(٢) الوسط ع١٦٧ (١٩٩٥/٤/١٠)، تقرير الحالة الدينية في مصر/ مركز الدراسات الاستراتيجية ص٢١١. ورسمه من منتديات فرسان الكلمة.

طه إبراهيم خليفة ( . . . - 47312? = . . . - 7 . . 74) (تكملة معجم المؤلفين)

طه إبراهيم العدوي (FTT - 0131a = V191 - 3991a) رسام كاريكاتير.

اختار لنفسه اسم «زهدي العدوي».



ولد في منيا القمح إحدى محافظات الشرقية بمصر. تخرَّج في قسم النحت بكلية الفنون الحميلة، لكنه اختار الكاريكاتير ليعبر عما يجيش في نفسه أكثر. عمل في (٣٧) مجلة وجريدة مصرية، منها الهلال، والفصول، والمطرقة، والكتلة، وجريدة الوفد، والدستور، والمصوّر، والملايين. ثم انضمّ إلى محلة روز اليوسف، فمجلة صباح الخير. اعتُقل لأفكاره، فقد كان من أعضاء تنظيم حدتو (الحزب الشيوعي المصري)، وأخيرًا عضوًا في لجنة التحكم الخاصة بمهرجان الكاريكاتير الذي نظم في الاتحاد السوفيتي سنة ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م)، وأنشأ جمعية فناني الكاريكاتير، وانتخب رئيسًا لها بعد «رحا»، وكان يقول: الكاريكاتير هو الحيلة التي تجعلك تبلع حبة الدواء بدون مرارة! مات في ۱۲ صفر، ۲۰ تموز (يوليه). وله من الكتب: فنان في موسكو، طشقند،

المعركة، إثبات (٣).

(٣) روز اليوسف ص٣٥٥، تاريخ الرسم الصحفى في

الطبِّ النفسي، ووضع خططًا وبرامج لتطويره، وأسهم في تأسيس عيادة الصحة النفسية بالخرطوم بحري، وشغل منصب المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الصحة النفسية، ودرَّب كوادر طبية لأجل ذلك، كما شغل منصب مدير تعزيز الخدمات الصحية في منطقة شرق حوض المتوسط، وعيِّن أستاذًا للطبِّ النفسي في كلية الطبّ بجامعة الخرطوم، ووزيرًا للعمل في حكومة أكتوبر، ثم وزيرًا للصحة، وكان رئيسًا لتخصص الأمراض النفسية والعصبية بالجلس القومي السوداني، ورئيسًا لجمعية اختصاصى الطبِّ النفسي التي أسّسها، ونائبًا لجمعية الصحة النفسية العالمية، وعضو الجمعية العلمية الإسلامية للصحة

النفسية. توفي في ١١ جمادي الآخرة، ١٥

يونيه.

مصر ص٠٠٠، الفيصل ع٢١٤، (ربيع الآخر ١٤١٥هـ)

ص۱۳۷، منتديات التاريخ (مارس ۲۰۰۸م).



طه بعشر مؤسس ورئيس الجمعية السودانية لأخصائي الطب النفسي

نشر أو قدَّم ما لا يقل عن (٣٧) ورقة علمية، ومثلها من التقارير والكتب، التي شارك في تأليفها أو تحريرها في محافل علمية محلية وإقليمية وعالمية. وشارك أحمد الصافي في جمع بعض كتابات التجاني الماحي في السحر والعلاج النفسي وصدر في محلدين، كما شارك في تحرير كتاب «حدمات الصحة العقلية في البلدان النامية».

وصدر له: أثر الثقافة في إظهار المرض النفسي، تاريخ الطبّ النفسي في البلاد العربية، مجموعة رسائل الدكتور التجاني الماحي، الممارسات التقليدية وأثرها على صحة المرأة والطفل(۱).

#### طه أحمد أبو زيد (١٣٦٤ - ١٤٢١ه = ١٩٤٤ - ٢٠٠٠م) أديب إعلامي.

ولد في بلدة بعدان بمحافظة إب في اليمن. درس من الإعدادية حتى الدكتوراه في مصر، وقد حصل على الشهادة الأخيرة من جامعة الأزهر في الشعر اليمني. عمل في تعز مشرفًا على البرامج الإذاعية، ثم كان مديرًا للمطبوعات العامة، ومديرًا لإدارة البرامج في الإذاعة، وفي ذمار أسَّس صحيفة (الأمل) ورأس تحريرها، وبعد نيل الدكتوراه عمل أستادًا في قسم اللغة العربية بجامعة صنعاء ورأسه. مات بصنعاء.

 (١) شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص٢٣٨، معجم المؤلفين السودانيين ١٤١/٢، ومما كتبه أحمد الصافي في مدونته بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠١٠م، مع إضافات.

شارك في تأليف المناهج الدراسية والحامعية. ومن بحوثه: دور الصحافة في اليمن، الصحافة الأدبية في اليمن: نشأتما وتطورها وأجناسها الأدبية وخصائصها الفنية، الثقافة العربية في العصر الحديث. ومن كتبه: إسماعيل المقري: حياته وشعره أصله ماجستير)، الشعر في اليمن من ١٠٤٥ – ١٢٨٩هـ: الموضوعات والخصائص الفنية (أصله دكتوراه)، دور اليمن في التكوين الثقافي في عصر النهضة العربية الحديثة، الموسيقى وموسيقى الشعر، الثقافة والأدب العربي خلال عصور متتابعة ونصيب اليمن منه (٢٠).

#### طه أحمد السيد السماوي (١٣٦٦ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٤٦ - ٢٠٠٩م) قيادي وداعية علَّامة.

شهرته عبدالله السماوي.



من مواليد مدينة درنكة بمحافظة أسيوط في مصر. حصل على الثانوية العامة، ولم يكمل دراسته الجامعية بسبب اعتقاله. وقد اعتُقل أول مرة وسنّه لم يتجاوز الده ١ عامًا، بسب إلقائه قصيدة دينية، ثم اعتقل عام ١٣٨٨ه خمس سنوات، لاتمامه بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، وشله قرار التحفظ الشهير الذي أصدره الرئيس السادات عام ١٠٤١هم، وظل في المعتقل ثلاث سنوات. أسس جماعة في المعتقل ثلاث سنوات. أسس جماعة (١) موسوعة الأعلام للشميري، معجم الألقاب البعنية

عام ١٤٠٦هـ بالوقوف وراء حادثة حرق نوادي الفيديو، التي قام بها شباب ينتمون لرجماعة السماوي»، وكان مدرجًا على قوائم الممنوعين من السفر، ويُعتقل بشكل دوري، ثم وُضع تحت الإقامة الجبرية بمنزله بحي عابدين. تتلمذ عليه عدد من قيادات الجماعة الإسلامية، أبرزهم خالد الإسلامبولي. وكان داعية نشيطًا، يجوب أنحاء مصر للدعوة، وعضو اللجنة العليا لحزب العمل. وهذه كلمات له أقتطفها من لقاء معه سنة ١٤٢٨هـ تلقى الضوء على شيء من منهجه: يقول: التقيت بجمهور الإخوان [في السجن]، وقياداتهم، وكان منهم الأخ محمد قطب شقيق المرحوم سيد قطب، والهضيبي الكبير خليفة البنّا، ومصطفى مشهور. أنا لا أكفِّر، ورفضت فكرة التكفير، ولا أزال أرفضها، فالتكفير هكذا بدون ضوابط شرعية ليس أمرًا سهلًا. ويقول عن جماعته: هي ليست جماعة على فكر معيّن، ولكن هي مجموعة من الإخوة قاموا على التعاون على البرِّ والتقوى، والاعتصام بحبل الله، والعمل على أن نقيم الدين في أنفسنا، وندعو الناس إليه، أي أنه «إسلام صرف». ... كنت أدعو إلى التمسك بالدين ومكارم الأخلاق، وأن نتعاون على إقامة الدين في أنفسنا ودعوة الناس إليه. لم أكن أحضُّ من يستجيبون لي ضدَّ الجماعات الأخرى، ولم أكن أمنع أحدًا من أن يستمع للدعاة الآخرين كما تفعل بعض الجماعات الآن، لأنني كنت أعتبر أن المسلمين جميعًا أمة واحدة، ولذلك أكون فرحًا وسعيدًا بأنني سبب في إقبال أناس على الإخوان وغيرهم. إنني في الفتن الشديدة العمياء، التي عاشتها ولا تزال تعيشها الأمة، ألتمس العذر لكلِّ المسلمين، سواء أصابوا أو أخطأوا، لأنهم ليس لهم إمام يقودهم ويوجِّههم، وليس معنى أبي ألتمس العذر أنني أقرُّ ما فعله

«زید» أو «عمرو». وذكر أنه لم يحرِّض أحدًا على حرق مكاتب الفيديو ولم يُصدر فتوى بذلك، والذي قام بهذا العمل مجموعة كانت تحضر دروسه. مات في ١١ محرم، ٧ يناير (كانون الثاني)(١).

#### طه إسحاق الكيالي (١٣٣٨ - ١٤١٨ه = ١٩١٩ - ١٩٩٧م) طبيب مؤرخ.

من حلب. أسهم في تأسيس معهد التراث العلمي العربي التابع لجامعة حلب، والجمعية السورية لتاريخ العلوم. أبدى دورًا في نقابة الأطباء ومدرسة التمريض وكلية الطب، مع نشاطات أكاديمية ومهنية واجتماعية، وعمل متميِّز في جمعية العاديات. وكانت له ندوة يحضرها رجال الفكر والعلم والأدب. وقد عمل نقيبًا لأطباء حلب، وشارك في أغلب المشاريع الصحية والاجتماعية فيها، كمشروع تنظيم مصرف للدم، وتأسيس الجمعية السورية للوقاية من العمى، والجمعية السورية لداء السكرى.

صدر فيه كتاب: كشف النقاب عن مسيرة التراث والأعقاب، في سيرته، لمؤلفه عبدالجيد الرضوي، ١٧٠ص.

له مؤلف بعنوان: (تاريخ الطبّ والأطباء في حلب وأطباء الأسنان والصيادلة) أصدر ابنه الجزء الأول منه، وينتظر صدور الثاني. وله بالمشاركة مع عبدالجيد الرضوي: حياة بعد حياة (١٠).

(۱) موقع أنا المسلم ۱/۰۰۹/۱۰م، لواء الشريعة المربح معه بتاريخ المصري اليوم (حوار أجري معه بتاريخ المربح (۲۰۰۷/۱/۳۱)، الشرق الأوسط ۲۰۰۷/۱/۱۳م، الفجر ۲۰۰۷/۱/۰۵م.

#### طه باقر (۱۳۳۱ - ۱۶۰۶ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۹م) عالم آثار کبیر.



ولد في مدينة «الحلَّة» بالعراق. درس علم الآثار في المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو، وكان من أوائل المتخصِّصين في الآثار بالعراق. اشتغل ملاحظًا فنيًا في مديرية الآثار القديمة قرابة ربع قرن، ثم كان أمينًا للمتحف العراقي، مديرًا عامًا للآثار العراقية، فأستاذًا في قسم الآثار بكلية الآداب بجامعة بغداد. تخرج عليه عدد كبير من رجال الآثار وأساتذته. وقام بحفريات آثارية في عدد من المواقع الآثارية، منها حفرياته في «عقرقوف» و «تل حرمل» قرب بغداد، وأماكن أخرى. انتخب عضوًا عاملًا في المحمع العلمي العراقي، وعمل مستشارًا بمصلحة الآثار الليبية، وكان عضوًا في اتحاد المؤرخين العرب، وعضوًا في جمعية المؤرخين والآثاريين العراقيين، وأسهم في العديد من مؤتمرات الآثار العربية والعالمية في شؤون الحضارات. وحلال حياته الحافلة بالعمل والدأب كان متصل الدراسة والبحث والإنتاج، فنشر بحوثًا في كتب مستقلة، وفي محلة «سومر» التي تصدرها مؤسسة الآثار العراقية، و «مجلة المحمع العلمي العراقي»، ومحلة «آثار عربية»، وغيرها من المحلات العلمية. توفي في ٢٦ جمادي الأولى.

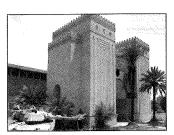

طه باقر عمل أمينًا للمتحف العراقي

صدر فیه کتاب بعنوان: طه باقر: حیاته وآثاره/ فوزي رشید.

وألف كتبًا عديدة، منها: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (٢ مج. مج١: تاريخ العراق القديم، مج٢: حضارة وادي النيل وجزيرة العرب وبلاد الشام وحضارات القديمة كبلاد إيران واليونان والرومان والسلوقيين)، من تراثنا اللغوي القديم ما المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة، (ألفه بالاشتراك مع فؤاد سفر، ٦ج)، تل حرمل — شادوبوم – القديمة، عقرقوف حرمل — شادوبوم – القديمة، عقرقوف القديم، ملحمة كلكامش وقصص أحرى. وترجم كتبًا، وله غير ما ذكر، أوردتها في وترجم كتبًا، وله غير ما ذكر، أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).

#### طه بعشر = طه أحمد بعشر

طه بن حسُّون الطائي (١٣٣٣ - ١٣٩٨ه = ١٩١٤ - ١٩٧٨م) عالم سلفي.



(٣) أعلام الأدب في العراق الحديث ٥٥٧/٢، موسوعة أعلام العراق ١١٢/١، عالم الكتب مج٦ ع١، معجم المؤلفين العراقيين ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>۲) الضاد (تموز ۱۹۹۹م) ص۲۲، کتابه (تاریخ الطب)، مئة أوائل من حلب ص۱۰۷۵، صحیفة الجماهیر ۲۲،۰۷/۲۲۲ م بقلم بشیر الکاتب، معجم أدباء حلب ص۲۲۷.۳.

من دير الزور بسورية، كف بصره وهو طفل، حفظ القرآن عن ظهر قلب، ودرس على مشايخ، منهم حسين الأزهري، ومحمد سعيد العرفي، وجعفر الصادق الرحبي، وكان محبًا للأدب والمنطق، معتنيًا بآثار ابن تيمية، واتخذه قدوة له، ودرَّس الطلاب، مترك الدير إلى قرية معدان جديد إمامًا وخطيبًا في جامعها، والتقى بناصر الدين الألباني وتأثر به، ولم يكن يتقيد بمذهب معين. عاد إلى دير الزور فأمَّ وخطب في جامع الفردوس.

له تآليف، أكثرها عند طلابه، منها: كتاب في النحو والصرف، وآخر ضمَّ العديد من خطبه الدينية، وكتاب في إعراب الأدوات، كتابان في الصرف والبلاغة والعروض، ثم كتاب في الأخلاق، ومذكرات في التفسير، وعنارات شعرية لكبار الشعراء(١).

طه حيدر الكعبي (١٣٦٧ - ١٤٢٥ هـ = ١٩٤٧ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

طه خلیل (۱۳۰۹ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۱۰م) ممثل شیوعی.



من مواليد السليمانية بالعراق. تخرَّج في قسم المسرح (إخراج) بمعهد الفنون الجميلة في بغداد. انتمى إلى الحزب الشيوعي واعتقل

(١) الحركة الثقافية في دير الزور ص٦٨.

وعذّب أكثر من مرة، وقضى فترات طويلة في السجون. شارك في أكثر من (١٢٠) مسرحية، و (٩٠) عملًا تلفزيونيًا، و(٨٠) عملًا إذاعيًا<sup>(٢)</sup>.

طه بن رمضان الفتلاوي (۱۳۵۷ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۳۸ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

طه شلبي (۰۰۰ - نحو ۱٤۲۲ه = ۰۰۰ - نحو ۲۰۰۲م) کاتب درامي.

من مصر. من أشهر كُتَّاب الدراما التاريخية والدينية المتميزة في مصر، بالعربية الفصحى، تأليفًا وحوارًا.

طه الطاهر (۱۳۲۹ - ۱۶۱۹ه؟ = ۱۹۹۹ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

طه طيوب السامرائي (١٣٧٣ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٥٣ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

طه عارف (۱۳۵۸ - ۱۳۶۰ه = ۱۹۳۹ - ۲۰۰۹م)

من العراق. عمل في الصحافة منذ ثمانينات القرن الهجري الماضي، من ذلك عمله في جريدة العراق، وآخرها رئاسته لتحرير صحيفة «المنار» اليومية المستقلة منذ عام لأكثر من ثلاثين عامًا(١٠).

طه عبدالرحيم عبدالبرِّ (۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) منتدیات البارتی ۱۱/۱۸ ۲۰۱۰/۹۸.
 (۳) أصوات العراق ۲۰۰۹/۱۰/۷م.

**طه عمران وادي** (۱۳۵٦ – ۱۶۲۹هـ = ۱۹۳۷ – ۲۰۰۸م) أديب، ناقد، قاص.



من المنصورة بمصر. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة القاهرة، ثم كان أستاذ الأدب العربي الحديث في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وعمل خبيرًا في شعبة الآداب بمجمع اللغة العربية، وأستاذًا في أكاديمية الفنون، وكليات الآداب بجامعات: المنصورة، وبني سويف، والفيوم، والخرطوم، وأشرف على أكثر من (١٠٠) رسالة علمية. وذُكر أنه تأثر بأدب نجيب محفوظ، وأنه تتلمذ في الماجستير على سهير القلماوي تلميذة طه حسين المخلصة، وصرح أن أفضل كتاب قرأه في السيرة كتاب «محمد» لمحمد حسين هيكل، الذي لا يذكر فيه وحيًا أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تحولت بعض مؤلفاته إلى دراما في الإذاعة والتلفزيون. نال جائزة جامعة القاهرة للبحث العلمي. مات في ۱۲ ربيع الأول، ۲۰ آذار (مارس).

ومن مؤلفاته: جماليات القصيدة المعاصرة، دراسات في نقد الرواية، الدكتور محمد حسين هيكل: حياته وتراثه الأدبي، الدموع لا تمسح الأحزان: قصص قصيرة، ديوان راجمع ودراسة)، شعر ناجي: الموقف والأداة، الشعر والشعراء، المجهولون في القرن التاسع عشر، شوقي ضيف سيرة وتحية: دراسة في الأدب والنقد واللغة والتراث (إعداد وتقديم مع آخرين)،

صورة المرأة في الرواية المعاصرة، هيكل رائد الرواية: السيرة والتراث، مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية، شعر شوقي الغنائي والمسرحي، الأفق البعيد (رواية)، الممكن والمستحيل (رواية)، الليالي (سيرة ذاتية)، مقدمة نقدية لأعمال المنفلوطي، الكهف السحري (رواية)، وكتب أحرى له ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

طه عمرین (۲۰۰۰ – ۱٤۲۵ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

طه فارع (۲۰۰۰ - ۲۲۲ هـ؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

طه الكيالي = طه إسحاق الكيالي

طه المجدوب = طه محمد المجدوب

**طه محمد جمعة حراز** (۱۳۳۲ – ۱۹۰۳ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۰م) أديب وكاتب صحفى.



ولادته في قرية العطوي بمحافظة الدقهلية في مصر، حصل على إجازة من جامعة الأزهر

(۱) شخصيات من مصر ص ۷۱، معجم الروائيين العرب ص ٢٣٠، شبكة محيط (ربيع الأول ١٤٢٩هـ)، الأهرام ع٢٣٦١٤ (١٤٢٩/٣/٢٩هـ)، الفيصل ع٣٨٢ (ربيع الآخر ١٤٢٩هـ) ص ٨١.

متخصِّصًا في اللغة العربية، ودبلوم من كلية دار العلوم، درَّس في السويس ومدن كفر الشيخ والجيزة، ثم كان ناظرًا ومديرًا لمرحلة التعليم الثانوي بالغربية.

كتب عددًا من المسلسلات الإذاعية، منها مسلسل بعنوان: ليتني سجدت لآدم، ومسابقات رمضانية، وتمثيلية شعرية وطنية بعنوان: مع النيل إلى الأبد، مثّلت في المدارس، وحرَّر عددًا من المحلات الفكاهية، منها مجلة البعكوكة، وكان يوزع فكاهاته باسم «أبو زينات» و «أبو معد» و «أبو سعد»، وكتب العديد من التمثيليات والأوبريتات لحفلات المدارس، وقصصًا للأطفال مع زاهر محمد النادي وطبعت، منها: روح أم صابر، مع الزمان الضاحك(٢).

طه محمد الساكت (۱۳۲۱ - ۱۹۰۳ = ۱۹۰۳ - ۱۹۸۳م) عالم أزهري ومحدِّث جليل.



ولد في ميت عفيف التابعة لمركز منوف بمصر، وينتهي نسبه إلى الحسن السبط. حصل على التخصُّص (ما يقابل الدكتوراه) في التفسير والحديث، وكان أول فرقته. واعظ عام بالفيوم ثم الإسكندرية، مدرس بمعهد القاهرة الثانوي، أستاذ في كلية الشريعة

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

مكة المكرمة، مفتش عام للعلوم الدينية، أستاذ الدراسات العليا بقسم الحديث في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أستاذ في الجامعة الإسلامية بليبيا، وجامعة أم درمان بالسودان، وجامعة الإمام بالرياض. حجَّ عام ١٣٥٩هـ رئيسًا لبعثة الأزهر. كان ذا نشاط علمي ودعوي، متأثرًا في ذلك بمنهج الشيخ عبدالعزيز الخولي، متعاونًا ومندجًا مع جمعيات إسلامية وخاصة جمعية الهداية الإسلامية، وجمعية الشبان المسلمين، وجمعية شباب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها، وكان عضوًا في جماعة الأزهر للنشر والتأليف، وفي لجنة تحقيق جمع الجوامع للسيوطي، ولجنة القرآن والسنة، ولجنة التفسير الوسيط. نشر العلم ودافع عن السنة النبوية واتبع النهج النبوي في حياته، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أسندت إليه الفتوى في مجلة «الإسلام». وكان ينتقد فكرة التقريب بين السنة والشيعة التي كان يتزعمها في القاهرة محمد القمّي (من إيران). مات بمنزله في مدينة نصر يوم ٢٢ شعبان، ٤ حزيران.



طه الساكت (خطه)

كتب مقالات كثيرة في المحلات الإسلامية بمصر، وكان يكره التأليف، وله كتاب واحد طبع أثناء حياته بعنوان: درجات الناس عند الملوك. وجمع محد مكي ما شرحه من أحاديث في محلة الأزهر وصدرت في محلدين بعنوان: من ذخائر السنة النبوية. وله مذكرة مخطوطة في مقرر الحديث ".

(٣) وترجمته منه.

#### طه محمد علي (۱۳۵۰ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۱۱م) شاعر.



ولد في قرية صفورية بمحافظة الجليل في فلسطين. هُجِّر مع عائلته إلى لبنان عام ١٩٤٨م، وعادوا بعد عدة شهور وأقاموا في «الناصرة» قرب قريتهم التي بُني على أنقاضها بلدة يهودية، وقد ترك المدرسة وهو في الصف الرابع الابتدائي، وتابع تثقيف نفسه بالمطالعة، وفتح مكتبًا قريبًا من كنيسة البشارة يبيع فيها التذاكر للسياح والصحف والمجلات.

كتب القصة والشعر والمقال، ونشر معظم إنتاجه في مجلات (المجتمع) و (الجديد) و(لقاء) و(الاتحاد)، وتُرجمت أعمال له إلى عدة لغات. توفي بالناصرة يوم لا ذي القعدة، ٢ تشرين الأول (أكتوبر).

وكتبت مستشرقة سيرته الذاتية بعد أن صاحبته أربع سنوات.

مؤلفاته: ضحك على ذقون القتلة، حريق في مقبرة الدير، إله خليفة وصبي فراشات ملونة، القصيدة الرابعة وعشر قصائد أخرى، سبمفونية الولد الحافي ما يكون، وديوانه الأخير: ليس إلا. وصدرت أعماله الكاملة في سنة وفاته(۱).

#### طه محمد المجدوب (۱۳۵۶ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۳م) ضابط عسکری (لواء).



من مصر. من القادة العسكريين في حرب رمضان، تولًى منصب مساعد وزير حرب رمضان، تولًى منصب مساعد وزير الخارجية. مات في جمادى الأولى، (تموز). له بالاشتراك مع حسن البدري وضياء الدين زهدي: حرب رمضان: الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة. وبالاشتراك مع أخرين: العسكرية الصهيونية. وله مقالات في عدة دوريات.

#### طه محمود الشیخ حسن (۱۳۲۱ - ۱۲۲۵ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۶م) خبیر زراعی.

من مدينة مصياف بمحافظة حماة السورية. حاز شهادة الماجستير في هندسة الآلات الزراعية من براغ بتشيكوسلوفاكيا متخصصًا في الحصّادات، وصار خبيرًا زراعيًا لدى محاكم الدولة، ومشرفًا على العديد من المشاريع الزراعية، وكرّم من قبل نقابة المهندسين بحماة، وتوفي في ١٣ ذي القعدة، ٢٤ كانون الأول.

كتبه: الزيتون، موسوعة كرمة العنب، أشجار الفاكهة في بلاد العرب، موسوعة التفاحيات، المياه والزراعة والسكان، موسوعة الفاكهة اللوزية، خصوبة التربة وتغذية أشجار الفاكهة، زراعة النحيل التين – الكاكي – الرمان، زراعة الكيوي – الأفوكادو – الفريز – زراعة الجوز – البيكان.

وترجم كتبًا ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



طه محمود طه (۱۳۲۸ - ۱۳۲۳ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۲م) استاذ جامعی مترجم.



من مصر. حصل على إجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة القاهرة. وبسبب العدوان الثلاثي على مصر أوفد مع آخرين للدراسة في إيرلندا بدل بريطانيا. وهناك درس في كلية ترينيتي، وانغمس في المحتمع الإيرلندي بدبلن، متتبعًا فيها أعمال جيمس جويس الأدبية الرهيبة، وحصل على الدكتوراه في دراسته عن الكاتب الإنجليزي «ألدوس هكسلي». درَّس الأدب الإنجليزي هناك، وعاد إلى بلده ليدرّس في جامعة القاهرة ثم جامعة الكويت، وبقى عشرين عامًا متخصِّصًا في ترجمة أعمال الأديب الإيرلندي المذكور، وكان العضو العربي الوحيد في «جمعية جيمس جويس» وهي جمعية عالمية للمهتمين بأدبه. مات في أواخر شهر صفر، أوائل شهر أيار (مايو). ومن ترجماته للأديب المذكور «يوليسيز» ترجمها في (۱۳۸۲ص) بعنوان «عوليس» التي عدَّت أشهر رواية في القرن العشرين،

 <sup>(</sup>۱) دليل كتاب فلسطين ص١١٨، موسوعة أعلام فلسطين ٢٠٦/٤، موقع دار الحياة ٣/١١/١٠م، الشرق الأوسط ١٩٩٧/ (١/١٢/١٦هـ).

وبعض قصص «دبلنيون»، وأجزاء من أعمال أخرى له، مثل مسرحية «المنفيون» و «صورة الفنان شابًا» في أجزاء منها أيضًا، و «موسوعة جيمس جويس: حياته وفنه ودراسات لأعماله». ثم ترجمة روايته الصعبة «فنيغانز ويك» التي استخدم فيها (٦٩) لغة! ومن ترجماته الأخرى: مسرحية: إنسان روسوم الآلي أ. ر. أ/كاريل تشابيك، الآلة الحاسبة/ المر. رايس. وله من الكتب: أعلام القصة في الأدب الإنجليزي الحديث(۱).

طه موسى البيومي (۱۳۳۰ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

طه وادي = طه عمران وادي

طه الولي (۱۳۲۰ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۱م) کاتب إسلامی، باحث مؤرخ محقق.



ولد في طرابلس الشام، من آل كبارة. تخرج شيخًا من الكلية الشرعية ببيروت، حصل على إجازة من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وإجازة في الحقوق من جامعة فؤاد الأول بمصر، وإجازة مثلها من كلية الحقوق بجامعة القديس يوسف اليسوعية في البنان، وشهادة في علم المكتبات من المكتبة

(١) الحياة ع٢٩٢٢ (٢٤/٢/٣٤١هـ).

الوطنية العامة بغيينا. جاهد ضد الاحتلال الفرنسي وطالب بالوحدة السورية، مما حمل السلطة الفرنسية على أن يسجنوه وهو ابن (١٤) سنة! ولم يهادنهم، فسنجن (١٢) مرة كان آخرها قضاء (٣) سنوات في السجن بقلعة راشيا الوادي سنة ١٣٦٠هـ. وكان شعلة حماس، بقي يخطب ويحاضر ويسافر ويكتب بقلم سيال، يدافع عن الإسلام ورجالاته العظام وحواضره التاريخية رغم ورجالاته العظام وحواضره التاريخية رغم «التقوى» اللبنانية، التي أمدها بمقالات مفيدة وأبحاث فريدة.

وإضافة إلى دراساته العديدة المبعثرة في الصحف والمحلات العربية، فله أيضًا محموعة من الكتب المطبوعة والمخطوطة. ومما هو مطبوع: الإسلام والمسلمون في ألمانيا بين الأمس واليوم، عبدالرحمن الأوزاعي شيخ الإسلام وإمام أهل الشام، التراث الإسلامي في بيت المقدس وفضائله الدينية، محمد على الطاهر، القرامطة، الأميركان في الميزان، صفحات من تاريخ الإسلام والمسلمين في بلاد السوفيات، السياحة والرحالة الأجانب إلى الشرق خلال القرون الوسطى (بالفرنسية)، تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد/ لأبي بكر الجراعي الحنبلي (تحقيق)، اسم مدينة طرابلس الشام، المساجد في الإسلام. ومما هو مخطوط: تاريخ بيروت من خلال ما عرفت به من الصفات والنعوت، تاريخ مدينة طرابلس الشام من الفتح العربي الإسلامي حتى نهاية عصر المماليك، مدارس الإسلام في مدينتي بيروت وطرابلس الشام، معالم مدينة بيروت الأثرية والطبيعية، الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية/ عبدالغني النابلسي (تحقيق). وله مخطوطات أخرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۲)</sup>.

طه یاسین رمضان (۱۳۵۷ – ۱۶۲۸ = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۷م) نائب رئیس جمهوریة العراق.



ولادته في الموصل، كردى جزراوي، انتسب إلى الجيش، وحزب البعث منذ أواسط الخمسينات الميلادية، حُجر عليه عام ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م) وأحيل على التقاعد، وأعيد إلى المؤسسة العسكرية بعد بضع سنوات، ثم أقيل وفرضت عليه الإقامة الجبرية في الناصرية عام ٨٤ - ١٣٨٦هـ (۲۶ - ۱۹۲۱م). بعد ثورة تموز ۱۹۲۸م أعيد إلى الجيش، ثم عين وزيرًا للصناعة، ثم أسَّس وقاد الجيش الشعبي التابع لحزب البعث، وعيِّن وزيرًا للأشغال والإسكان، ثم وزيرًا للبلديات وكالة، ثم كان نائبًا أول لرئيس الوزراء، ونائبًا لرئيس الجمهورية صدام حسين سنة (١١١) ١ه/١٩٩١م). وكان موضع ثقة الحزب والرئيس، فمثل القيادة في زيارات متعددة إلى دول العالم للحوار السياسي أو عقد الاتفاقيات الدولية، وحاور أقلامًا عربية وعالمية على صفحات الجرائد والجالات، وذكر أنه كان ضالعًا في قتل الأكراد بجلبجة بالغازات السامة، مع اتمامه بجرائم قتل أخرى. وبعد أن احتلت أمريكا العراق وسلمتها للشيعة، قُبض عليه في آب (٢٠٠٣م) من قبل أكراد بالموصل، وسلِّم للقوات الأمريكية، وبقى سجينًا يحاكم لثلاث سنوات، فحُكم عليه أولًا بالسجن المؤبد، ثم الإعدام شنقًا لإدانته بجرائم قتل عمد في قضية الدجيل،

(٢) مجلة التقوى ع٥٥ (ذو الحجة ١٤١٦هـ) ص٣٢، عالم الكتب (رجب ٤٠١

التي قتل فيها جمع من الشيعة. ونفِّذ فيه حكم الإعدام صباح يوم الثلاثاء، الأول من ربيع الأول، ٢٠ آذار (مارس).

وله كتب، منها: الإدارة الصناعية ومستلزمات التقدم الصناعي، الجيش الشعبى: التجربة والنموذج، الحركة التعاونية في العراق: واقعها ومستقبلها الاستهلاكي، حول مسائل تصنيع القطن، مقالات في التعبئة الجماهيرية، الدول النامية ومشاكل التصنيع فيها، صدام حسين الرفيق والأخ والقائد، قادسية صدام والجيش الشعبي، مشكلات وتجارب التنمية في العالم الثالث<sup>(۱)</sup>.

طه ياسين الماضي (0771 - 71312? = 7181"- 78819) (تكملة معجم المؤلفين)

الطيب البقالي  $(VTYI - YY IA = VIPI - YI \cdot YA)$ بطل.



الطيب البقالي.. وخطه

من تطوان. درَّس التربية البدنية بثانوية القاضي عياض، وتميَّز بإبداعه في فنِّ الخطِّ العربي الأصيل، وتفوّق في رياضة الجمباز، فأحرز بطولة المغرب في الستينات الميلادية، كما توِّج بطلًا لإفريقيا والعالم العربي، وكُرِّم في مناسبات رياضية وثقافية، ومات بتطوان يوم الخميس ٣ ذي الحجة، ١٨ أكتوبر. أرَّخ لفريق المغرب في كتاب أصدره بعنوان:

(١) الأهرام ع٤٣٩٣٤ (٢/٣/٢) ه)، موسوعة أعلام العراق ٣٠/٣)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٦٨/٤.

المغرب التطواني بين المدِّ والجزر (٢).

الطيب حذيفة (PTY1 - 3731a = P3P1 - 71.74) كاتب صحفى.



من المغرب. حصل على شهادة الماجستير في اللغويات من السوربون، ثم الدكتوراه، وشارك في المشروع الأوروبي على التواصل، وعمل في التدريس بالتعليم العالى في القنيطرة. ذكر أنه كان من «أعمدة الصحافة» بالمغرب، وكان يعمل في أسبوعية «لافی إیکو» واشتهر بعموده «بعدئذ»، وعمل قبل ذلك في جريدة (لوماتان)، توفي يوم الثلاثاء ٢٠ ذي القعدة، ٢٤ سبتمبر. ويبدو أن نشاطه الكتابي كله بالفرنسية، وله مؤلفات لعلها أيضاً بالفرنسية، وتُرجِم كتابه «التبوريدة: فنُّ الفروسية المغربي» إلى العربية، وصدر باللغتين في كتاب واحد، إضافة إلى الإنجليزية(٣).

الطيب السِّمَّاني نور الدائم (١٣٧٩ - ١٤٢٨هـ = ١٩٤٠ - ٢٠٠٧م) شاعر مطبوع.

دبلوماسی سیاسی، کاتب وطنی.

من مدينة طابت بالسودان. تخرج في قسم

اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، ودرَّس

اللغة، وعمل في التعليم (٣٥) عامًا، وعمل

رئيسًا للهيئة البرلمانية بولاية الجزيرة، وكان

عضوًا في مجلس الذكر والذاكرين، ونشط

له أكثر من سبعة دواوين «تحت الطبع»،

منها: شذى الأنفاس، أعذب الأنغام

في مدح خير الأنام، رجال صدقوا،

الطيب صالح = الطيب محمد صالح أحمد

الطيب بن عبدالسلام بنونة

(1771-1.312=.181-11819)

أدبيًا، وقد نُشِرَ له شعر وأذيع.

المعصرات (٤).



ولد في تطوان. درس مدة في القرويين بفاس، أنهى الثانوية في نابلس، ودرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشيعًا من الهندسة بالجامعة الأمريكية في تركيا، عاد

(٢) موقع ويكي ماروك (إثر وفاته)، جريدة العلّم

(٣) موقع اليوم: أحبار اليوم على مدار الساعة

٥٢/١١/٢٥

<sup>(</sup>٤) موقع أبناء منطقة الحلاوين وغيره (استغيد منه بتاريخ

ليعمل في المجال الوطني والثقافي والصناعي، تولَّى أمانة حزب الإصلاح الوطني، عمل في مؤسسة العهد الحرّ أستاذًا ابتداء من عام ١٣٥٤ه، وعيِّن عضوًا للمجلس الأعلى للتعليم. وكان من الأعضاء البارزين في جمعية الطالب المغربي. وشارك في إنشاء «مؤسسة عبدالخالق الطريس للثقافة والفكر»، وتولى بعد الاستقلال مناصب كبيرة، فعيِّن عاملًا على إقليم تطوان، ثم مديرًا لقسم الشرق بوزارة الخارجية، وسفيرًا للمغرب بإسبانيا، ثم مديرًا للمغرب بإسبانيا،

نشر مقالات وطنية وأدبية في جرائد (الحياة) و(الحرية) و(الأمة) و(الريف) وغيرها، وكوَّن مكتبة وثائقية كبيرة، تضمُّ وثائق عن الحركة الوطنية بتطوان والمغرب، وكانت نيته تتجه في آخر عمره لإخراج كنوزها وذخائرها، وأخرج منها رسائل الأمير شكيب التي وجهها لوالده في كتاب (نضالنا القومي).

#### الطيب بن عبدالسلام المريني (١٣٤٥ - ١٤١٤ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٤م) أديب.



من مراكش. تعلم على أجلَّة علماء الجامعة اليوسفية بها، ثم درَّس فيها الأدب، وعيِّن عضوًا بالمجلس العلمي في المدينة، وألقَّى دروسًا وعظيَّة. وهبه الله ذاكرة قوية، فحفظ المتون والتواريخ وأشعار الجاهليين والأمويين

(١) الحركة العلمية والثقافية بتطوان ص٢١١، معلمة المغرب

والعباسيين والمحدّثين، إلى جانب استظهاره محموعة من الأحاديث النبوية، وقرض الشعر، وله مساجلات ومراسلات مع أصدقاء الأدب، وكان ضمن اللجنة الملكية المكلفة بجمع ديوان شاعر الحمراء. مات في باريس يوم الجمعة ١٧ ذي القعدة، ٢٩ أبريل.

وضع كتابًا في شاعر الحمراء يضم مختارات من شعره مع أحمد الشرقاوي إقبال، وله ديوان صدر محققًا بعد وفاته(٢).

#### الطیب محمد خیر (۱۳۳۲ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۶م) حزبی قیادي.

ولد في أم درمان. تخرج في كلية غردون، تاجر، من مؤسّسي حزب الأحرار الاتحاديين واختير رئيسًا له. عندما اند جت الأحزاب الاتحادية عام ١٣٧٢ه (١٩٥٢م) اختير مساعدًا للسكرتير وعضوًا في اللجنة التغيذية للحزب الوطني الاتحادي<sup>(١)</sup>.

#### الطيب محمد سعيد العباسي (١٣٤٥ - ١٩٢٩ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

الطيب محمد صالح أحمد (۱۳۲۸ - ۱۳۲۸ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۹م) روائي مشهور. عرف ب(الطيب صالح).



(٢) معلمة المغرب ٢٠٩٩/٢١، علماء جامعة ابن يوسف ص ٣٧٠.

(٣) معجم شخصيات مؤتمر الخريجين ص٧٧.

ولد في قرية كُرْمكول بمركز مروى، في المديرية الشمالية بالسودان، من قبيلة الركابية. تعلم في وادي سيدنا، وفي كلية العلوم بالخرطوم، ونال شهادة في الشؤون الدولية من إنكلترا، وشغل منصب ممثل اليونسكو في دول الخليج ومقرُّه قطر، وعمل وكيلًا لوزارة الإعلام القطرية، كما سبق أن عمل مستشارًا فنيًا لإذاعة السودان بالخرطوم، ومديرًا عامًا لوزارة الإعلام، ورأس قسم المسرح في الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لندن، فرع اللغة العربية، لمدة (١٢) عامًا. اشتُهر بروايته «موسم الهجرة إلى الشمال» التي اختيرت لتنضم إلى قائمة أفضل ١٠٠ رواية في القرن العشرين. وهو عندما بدأ بالكتابة لم يكن في نيته أن يكون كاتبًا أو روائيًا، لكن توفيق صايغ (رئيس تحرير محلة الحوار، الذي نشر روايته المذكورة تباعًا فيها)، شجعه على ذلك، فمضى فيه. ثم اهتم بشخصيات إنجليزية، مثل لورنس العرب، وبورتون، واهتمَّ بأفكار فرويد، وافتتن بالصراع بين «إله الحبّ والموت» كما يقول! واعتبر أعظم شاعرين عربيين المتنبي وأبا نواس، وذكر أنه نشأ في مركز ديني، كان فيه (١٠٠) شخص يحفظون القرآن، وأنه تعلم قليلًا منه. كما ذكر أنه ركز في أدبه على التسامح الديني، ونبَّه إلى أن الغرب يعبّرون بشكل رديء عن العالم العربي في كتاباتهم، وأن العرب هم أيضًا ضحية أوهامهم عن العالم الأوروبي. واعترف أن لشكسبير تأثيرًا في أدبه، وكذلك تأثر بكونراد، وديكنز، وفولكنز، وقال: نحن العرب منفصلون عن الأوروبيين، ولنا استقلالنا الذاتي. وذكر أن فنه الروائي يلتصق بالأجواء والمشاهد المحلية ورفعها إلى مستوى العالمية، من خلال لغة تلامس الواقع. وقد ترجمت روايته المذكورة إلى أكثر من (٣٠) لغة، التي تجسِّد ثنائية التقاليد الشرقية والغربية، واعتماد صورة

البطل الإشكالي الملتبس على خلاف صورته الواضحة، سلبًا أو إيجابًا. وذكرت غادة السمان أنه تكلم عن الجنس بحرية غير مسبوقة في بلاده، وأن هذا من العوامل التي هي من أقصر الطرق إلى النجاح!! وأن الذي ميَّزه هو جرأته. وكتب في الصحافة، وخلال عشرة أعوام كتب عمودًا أسبوعيًا في صحيفة لندنية تصدر باسم «الجلة»، وكان ينخرط من خلالها في القضايا السياسية، مع اهتمامه بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المبدعين والمفكرين. وكان مرتبطًا ببلده، وبالقاهرة كذلك، وأدبائها، وخاصة رجاء النقاش. أُحدثت جائزة أدبية ولية باسمه بعد وفاته. توفي بلندن يوم الأربعاء ٢٢ صفر، ١٨ شباط (فيراير).

The Carles

الطيب صالح (اسمه بخطه)

ومما كتب فيه وفي أدبه:

أزمة الأجيال العربية المعاصرة: دراسة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال/ فوزية الزواق.

الطيب الصالح: عبقري الرواية العربية/ مجموعة كتاب.

الطيب صالح: الرجل وفكره/ عثمان محمد الحسن.

الطيب صالح: دراسات نقدية/ تحرير حسن أبشر الطيب.

الفولكلور في إبداع الطيب صالح: دراسة نقدية/ محمد المهدي بشري.

تكنيك الخطاب الروائي في أعمال الطيب صالح/ عمر اتراوري (رسالة ماجستير من جامعة محمد الخامس).

صدرت أعماله الكاملة سنة ١٤٠٨هـ (وفيها: موسم الهجرة إلى الشمال، عرس

الزین، ضو البیت: بندر شاه، مریود: بندر شاه، دومة ود حامد). وصدر له بعدها: مختارات منسي إنسان نادر على طریقته، نخلة على الحدول(۱۰).

الطیب محمد الطیب (۱۳۵۹ - ۱۶۲۸ = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۷م) باحث اجتماعی شعبی.



من مواليد قرية المقرن التابعة لمنطقة أتبرا في السودان. درس المرحلة الوسطى في عطبرة، وتابع تعليمه بنفسه، ونقّب في التراث الشعبي السوداني، وسافر لأجل ذلك، وطاف بعدد من الدول العربية والإفريقية، وتعاون مع المنتديات الأدبية، وحاضر في مركز محمد عمر بشير بجامعة أم درمان الأهلية. اشتهر ببرنامجه الإذاعي ثم التلفزيوني «صور شعبية» الذي كان يستضيف فيه المشاهير من قبائل السودان المختلفة، وقد امتد (٣٠) عامًا. كتب بحوثًا ومقالات عديدة في قضايا التراث الشعبي وما يتعلق بالطرق الصوفية والروايات الشفهية، وعرف بأنه ذاكرة السودان الشعبية. توفي يوم بأنه ذاكرة السودان الشعبية. توفي يوم بأنه ذاكرة السودان الشعبية. توفي يوم بأربعاء ٢٠ محرم، ٧ فبراير.

وألف أكثر من (١٠) كتب، منها: المسيد (يعني التعليم القديم في السودان)، دوباي (محموعة أشعار شعبية)، الإنداية (مكان

(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢/٩٤/٢، معجم الروائيين العرب ص٢٣١، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ٩٧، معجم المؤلفين السودانيين ١٥٣/٢)، العربية نت (١٤٣٠/٢/٢٤هـ).

صنع وبيع المشروبات وأسرارها)، فرح ود تكتوك، التراث الشعبي لقبيلة المناصير، التراث الشعبي لقبيلة الحمران، التراث الشعبي لقبيلة البطاحين، دليل الباحث السوداني لجمع الفولكلور (مع مصطفى مبارك ومحمد عمر شارة)، ذاكرة قرية، بيت البكا (۲).

الطيب بن محمد العنَّابي (١٣٣٤ - ١٩٨٥ م) (تكملة معجم المؤلفين)

الطيب محمد يوسف (١٣٥٤ - ١٣٤١ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

الطيب المريني = الطيب بن عبدالسلام المريني

الطیب میرغنی شکّاك (۲۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م)

اقتصادي.

من مواليد أم درمان بالسودان. أُجيز في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، عمل في وزارة المالية، وانتخب ممثلًا اقتصاديًا المحلس الشعب، كما عمل مديرًا لمكتب القطن بجنيف، عاد وعمل سكرتيرًا لجلس الجامعة، وكان رئيس منتدى أبناء أم درمان، وعضو الجمعية الفلسفية السودانية منذ عام الأحفاد للبنات بأم درمان. توفي آخر شوال، أول ديسمبر.

وله من الكتب: مصر التي في خاطري، الحوش، سوق المويه، الإمام الراحل السيد

<sup>(</sup>۲) المرطوم ع۲۹۹۳ (۲۰۰۷/۲/۱۱)، تراحم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ۹۹، معجم المؤلفين السودانيين ۱۸۹/۲، المركز الافتراضي لإبداع الراحلين ۳ تشرين الأول ۲۰۰۷م.

عبدالرحمن المهدي، الأحياء في أم درمان(١).

الطيب النجار = محمد الطيب النجار

طيبة أحمد الإبراهيم (١٣٦٥ - ١٤٣٣ه = ١٩٤٥ - ٢٠١١م) كاتبة وأدبية علمانية.

من الكويت. عملت مدرسة رياضيات، وفي مكتبات وزارة التربية، ومراقبة للدراما في وزارة الإعلام. عضو رابطة الأدباء

بالكويت، كتبت روايات من الخيال العلمي، وترشحت في أول انتخابات لجلس الأمة الكويتي عام ٢٤٢٧هـ (٢٠٠٦م)، ولكنها لم تنل سوى (٦٧) صوتًا! وكانت علمانية مصادمة للدين، ولذلك نُبذت، طالبت بفصل الدين عن الدولة، وتحديد زواج الرجل بامرأة واحدة، ووجوب موافقة المرأة عند طلبها الطلاق. توفيت يوم الأربعاء ٣ صفر، ٢٨ كانون الأول (ديسمبر).

قصصها ورواياتها: مذكرات خادم، لعنة

المال، أشواك الربيع، القلب القاسي، حذار أن تقتل.

وثلاثيتها في الخيال العلمي: الإنسان الباهت، الإنسان المتعدد، انقراض الرجل. ورابعتها: ظلال الحقيقة (٢).

#### الطيبي = عبدالله النظيفي

(۲) القبس ۲۰۱۱/۱۲/۲۹، الموسوعة الحرة المسائية الإلكترونية الإسائية الإلكترونية ٢٠١٢/٢/

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين السودانيين ١٩٠/٢.

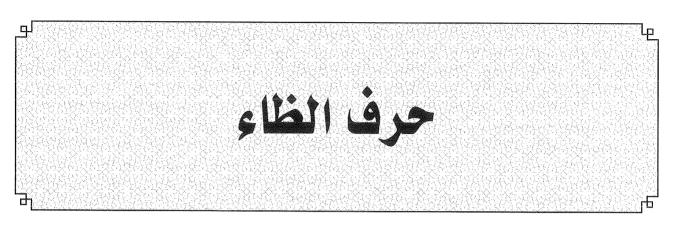

ظافر تمیم (۰۰۰ - ۱۹۹۸ه؟ = ۰۰۰ - ۱۹۹۸م) محرر صحفی.

من بيروت، حرَّر في صحف ومجلات: السياسة، وبيروت المساء، والأنوار، والحوادث، ولسان الحال، والأفكار، واللواء، شارك محمد بديع سربية في مجلة «كلّ شيء». مؤسّس وصاحب مركز الصحافة والإعلان(۱).

ظافر جمال الدين عبدالواحد (١٣٥٠ - ١٤١٢ه = ١٩٣١ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

ظافر خلیل الشوّا (۱۳۲۱ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۰۸ - ۲۰۰۳م) داعیة قدیر.



من موالید مدینة غزة، نشأ نشأة دینیة، وتربی علی حب الجندیة، أنهی دراسته (۱) قری ومدن لبنان ۲۰۸/۲.

الثانوية، وحصل على شهادة مسّاح فني، ودرَّس، أنشأ (الكشاف المسلم)، وفرقة رياضية، وجاهد ضدَّ المحتلِّ البريطاني، وكان من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين منذ إنشائها عام ١٣٦٦هـ، وأمين سرِّ الجماعة بغزة، وعمل على نشر فروعها في جميع المدن والقرى والمخيمات في البلاد، وكان الإمام حسن البنا يقدِّره. ثم قام بتأسيس جماعة التوحيد عام ١٣٦٩هـ إطارًا علنيًا لجماعة الإخوان، واستمرت حتى عام ١٣٧٨ه حيث أغلقتها الإدارة المصرية. وبعد عدوان ١٩٦٧م دعا إلى الجهاد والصمود، فطرده الكيان الصهيوني من أرض فلسطين، فمضى إلى الكويت عاملًا في بلديتها، وعاد بعد سنوات مستمرًا في دعوته<sup>(۲)</sup>.

ظافر بن زكي العطار (۱۳۵۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

ظافر عطا الله الصابوني (۱۳۲۱ - ۱۹۸۸ = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۸م) أديب وكاتب إذاعي.

من حلب. عمل في الصحافة، وكتب المقالة والقصة القصيرة، وألَّف العديد من الأعمال الإذاعية، وكوَّن مع المخرج الإذاعي إسلام فارس ثنائيًا قدَّما أعمالًا كثيرة لإذاعة صوت العرب وغيرها من الإذاعات، وكان مدير البرامج الإذاعية في سورية. أصدر صحيفة «أخبار الأسبوع» عام ١٣٧٤هـ منذ عام ١٣٧٧هـ موظفًا في جامعة الدول باسم «أخبار النهار»، وعاش في القاهرة منذ عام ١٣٧٧هـ موظفًا في جامعة الدول العربية، عينه فيها الرئيس شكري القوتلي، ومات في عام ١٣٩٤هـ المي عاد فيها إلى بلده، ومات في حلب يوم الأحد ١٠ ذي الحجة، ومات في حلب يوم الأحد ١٠ ذي الحجة،

من أعماله: الحلقات الإذاعية «طارق بن زياد» التي قدَّمها حوالي عام ١٣٨٤هـ، فارس بني حمدان، امرؤ القيس، ابن خلدون.

ومن أعماله التلفزيونية: رسالة السماء، دقّات العقارب، مسلسل النمر الأسود.

وكتب قصة جمال عبدالناصر بتكليف منه(۱).

ظافر القاسمي = محمد ظافر بن محمد جمال الدين القاسمي

ظافر كبارة (١٣٢٥ - ١٤١٠ه = ١٩٠٧ - ١٩٩٠م) عالم.



من طرابلس الشام، من أصول مغربية. عرفت عائلته بعائلة «الكبير»، ثم تحولت مع الزمن إلى «كبارة»، وهؤلاء مع آل «طبارة» من شجرة واحدة. حسيني في نسبه. تخرج في المدرسة العلمية. من أساتذته

(۱) الجمهورية ع۱۲٦٣٣ (١٤٠٨/١٢/١٦)، الأهرام ع۲۱۲۴ (٤٠٨/١٢/١٦)، أهل الفن ص١٨٢، مع إضافات من الشبكة العالمية للمعلومات.

محيى الدين الخطيب، وعبدالله نديم الحسر، وفخر الدين القاوقجي. درَّس في المدرسة الخيرية زهاء ربع قرن، وفي المدارس الرسمية (١٣) سنة، ثم كان إمامًا وخطيبًا في جامع التوبة، ثم في مسجد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته. وكان فقيهًا في العبادات خاصة، قد لا يماثله في ذلك كثير من علماء زمانه. وعُرض عليه منصب أمين فتوى طرابلس فآثر الشيخ رامز الملك على نفسه! وكان محبًا للكتب، محافظًا على إحياء الشعائر الدينية، وحجَّ مرات، وأنفق على الجهاد مع قلة اليد، محبًا للنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، آملًا أن يحظى رفاته بالبقيع بجواره صلى الله عليه وسلم، وكان مكثرًا من تلاوة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبًا للصالحين والعلماء العاملين، هينًا لينًا، قضى حياته ما بين طلب العلم وتعليمه وحفظ القرآن وتدريسه، بحيث علم جيلًا من الناشئة العقيدة والكتابة والحساب والقرآن. وكان قريبًا من النفوس، يحبه من رآه من المرة الأولى. توفى في مدينته يوم ٢٧ ذي القعدة، ٢٠ حزيران(٢).

(۲) التقوى ع۶۲ (ذو الحجة ۱٤۱٥هـ) ص٤٠.



الشيخ خليل كبارة كان إمامًا وخطيبًا في جامع التوبة

ظریف حلیم خلیل (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

ظريف صباغ = محمد ظريف صباغ

ظفر الحسن بن ضمير الحسن الرضوي الرضوي (١٣٢٩ - ١٩٨٣ م) (تكملة معجم المؤلفين)

ظلُّ الرحمن = محمد ظلُّ الرحمن



#### عابد إبراهيم العابد (١٣٥٣ - ١٤٢٣هـ = ١٩٣٤ - ٢٠٠٢م)

أديب شاعر.

ولد في مدينة الجوف بالسعودية، وعاش مدة طويلة في الرياض، وكان ضابطًا في الجيش، ثم سكن في منطقة شعبية بمحافظة القليوبية في مصر خمس سنوات، وتعرَّف هناك على الشاعر أحمد فؤاد نجم، وعانى شظف العيش، وعاد إلى الرياض ليعمل في التجارة، ثم كان معدَّ برامج ثقافية بالإذاعة، وتزوَّج مغربية، وقاطعته أسرته، توفي في ٧ ربيع الآخر، ١٧ يونيو.

له ديوان مطبوع بعنوان: همس الشوق. وسائر أعماله مخطوطة: مجموعتان قصصيتان «الكرسي» و «ناس من الجوف»، ومسرحية «أنا سيد قراري ، أو، أنا حرة»، مختارات شعرية بعنوان «ينبوع الحنان» ويضم (١١٠) مرثية.

وله ثلاثة دواوين شعرية مخطوطة. وكتابان مخطوطان أيضًا، هما: الشعراء الأحمدون، والأمثال الشعبية في البلاد العربية (لم يكمل)(١).

(۱) الـــوطــــن (۱۹/٤/۲۳/۱۹)، وع ۲۰۰۶ (۲۲/۸/۲۰)، وع ۲۰۰۶ (۲۲/۸/۲۰)، وتما كتبه عبدالله السمطي في صحيفة (حوف) ۸/۱۰/۸.

عابد بن الحسن العيسى (۱۳۱۲ - ۱۲۱۱ه = ۱۸۹۶ - ۱۹۹۱م) ثريّ محسن.

يعرف بالحاج عابد السوسي.



من قبيلة تافراوت بالمغرب. مهر في التجارة مع الالتزام بالسنة النبوية الكريمة، وتلاوة متتابعة للقرآن الكريم، ولازم المحدّث عبدالرحمن النتيفي ثلاثين عامًا، فاستفاد من علمه وورعه، وتعامل بالتصدير والاستيراد، داخل المغرب وخارجه، وتوسّع نشاطه، وأصبح رئيسًا للغرفة التجارية والصناعية بالدار البيضاء، واشترى أراضي كما وبسوس، وتولَّى رئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالدار، وأشرف على الميتم الإسلامي ماديًا في عين الشقّ. وبذل المعهد الإسلامي (معهد محمد الخامس)، المعهد الإسلامي (معهد محمد الخامس)، وصعى وراء فكرة التنقيب عن البترول، وحفر العديد من الآبار، وكانت إسهاماته وحفر العديد من الآبار، وكانت إسهاماته

الكبرى في المجال الاجتماعي، من المياتم ودور العجزة وبناء المعاهد والمدارس وبناء المساجد وحفر الآبار والبحث عن المياه في المناطق البدوية، ومساعدة الطلبة لمتابعة دراستهم في القرويين وجامع أبي يوسف والمدارس القديمة والجديدة وبعض الجامعات في الخارج، في سرية تامة، ومات في ٩ ذي القعدة، ٢٨ آذار (مارس)(٢).

#### عابله محمل غنيمة (نحو ١٣٦٥ - ١٤٢٦ه = نحو ١٩٤٥ - ٢٠٠٥م) عالم لغوى.

من أهل مطوبس، من أعمال محافظة كفر الشيخ. حصل على دراساته العليا من الأزهر. ثم كان أستاذ اللغة العربية بكلية التربية في جامعة المنصورة فرع دمياط، كما درَّس بجامعة الإمام في الرياض. وكان يدرِّس رقطر الندى» بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ، ثم مُنع. وكان سلفيًا.

له: شرح شافية ابن الحاجب لعبدالله بن محمد الحسيني (تحقيق)، دراسة الباء في النحو العربي وأساليبها في القرآن الكريم، شرح لب الألباب في علم الإعراب لنقره كار (تحقيق ودراسة)- رسالة جامعية،

(٢) معلمة المغرب ٦٢٢٠/١٨.

ولعل سابقه كذلك(١).



عابدين بسيسو (١٣٤٧ - ١٩٢١ه = ١٩٢٩ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عابر سبيل = عارف تامر العلى

**عاتق بن أحمد الباكري** (۱۳۲٤ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۹۷م) عالم وجيه.

من مواليد الروضة في بيحان باليمن. درس على العلماء بحضرموت، ثم كان قاضيًا وفقيهًا وإمامًا للجامع الكبير بالروضة، وتوسَّعت علاقاته مع الناس، فكان يتقاسم النفوذ مع الشريف الحبيلي على قبائل بيحان، وكان مرجع الفتوى هناك، إضافة إلى علاقات له مع الإدارة البريطانية، وطلاقات مع إمام اليمن آنذاك، وسمعة بين القبائل عامة، وكان يتحول بينهم للوعظ والإرشاد. توفي بالطائف يوم الأحد ٢٧ ذي القعدة، ٢ نيسان ٢٠٠٠.

عاتق بن غيث البلادي (١٣٥٢ - ١٣٨١ = ١٩٣٣ - ٢٠١٠م) مؤرِّخ وجغرافي حجازي، ضابط عسكري.

(۱) استفادة من ملتقى أهل الحديث (موقع) ٢٠٠٩/٣/٩ مع إضافات.

(٢) موسوعة الألقاب اليمنية ١٩٥/١ (وفيه ولادته ١٢٧٠هـ، ولكن ذكر في الأخير أنه ناهز الثالثة والتسعين) وأخذت بالقول الأخير.



ولد في بادية مكة المكرمة الشمالية قرب خليص، تلقى علومه في حلقات المسجد الحرام، وتخرَّج في المعهد العلمي، ثم التحق بالمدرسة العسكرية بالطائف، وحصل على دبلوم في الصحافة من معهد عمَّان بالأردن، ودبلوم آخر في اللغة الإنجليزية من الرياض، وعيّن بالجيش السعودي في الطائف، وتدرَّج في مناصبه حتى وصل إلى رتبة مقدّم، وتسلم قيادة الفوج الأول بالمنطقة الشمالية، ثم عين رئيسًا للمجلس العسكري بسلاح الحدود في جدَّة. ثم تفرَّغ للأعمال الفكرية، وأسَّس دار مكة للنشر والتوزيع، وكتب في الجلات والصحف مئات المقالات والبحوث، وكان عضوًا في نوادي مكة وجدة والطائف الأدبية، وحضر مؤتمرات أدبية وتاريخية، وأجريت

الأول.

وله مؤلفات عديدة، منها: آيات الله الباهرات، أخبار الأمم المبادة في القرآن، الإشراف على تأريخ الأشراف (٣- في ٧٨٥)، أمثال الشعر العربي، سقيط الندى وفوح الشذا (٢-)، فضائل القرآن، معالم مكة التاريخية والأثرية، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، معجم قبائل الحجاز (١٠٠)، نسب حرب، نشر الرياحين في تاريخ البلد الأمين، هديل الحمام في تاريخ البلد الحرام: تراجم شعراء مكة على مر العصور، أخلاق البدو. وله مؤلفات أخرى عديدة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

#### **عاتكة الشامي** (۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) ناشطة نسائية ريادية.

من اليمن. اعتبرت من رواد العمل التطوعي في خدمة ومناصرة قضايا الصحة الإنجابية والسكان وتمكين المرأة في اليمن (؟)، فقد أسَّست (جمعية المرأة اليمنية) عام ١٣٧٨هـ(١٩٥٨م)، وشغلت منصب أول مديرة لمعهد التمريض في العام نفسه، وفتحت مركزًا لمحو أمية النساء بعد إعدام

الإمام والدها وزوجها عام ١٣٧٥ه، وقادت أول مسيرة لطالبات المعهد المذكور عام ١٣٨١هم أحمد لطالبة الإمام أحمد مدارس للبنات. عملت مع منظمة الصحة العالمية بعد



عاتق بن غيث البلادي (خطه وتوقيعه)

معه مقابلات وندوات صحفية وإذاعية وتلفازية. توفي صباح يوم الثلاثاء ٢ ربيع

 (٣) شخصيات في ذاكرة الوطن ص٢٠٥، موسوعة الشخصيات السعودية ص٩٣، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٩١، الاثنينية ١٧٧/٢٣.

الثورة، ودرَّبت قابلات في مجال التوليد، كما عملت في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، وفتحت أول روضة أطفال في صنعاء، وترأست اتحاد نساء اليمن خلال ١٤١٣ – ١٤٢٤ه، وهي من مؤسِّسي جمعية رعاية الأسرة اليمنية. وماتت في شهر رسع الآخر، فبراير (١٠).

#### عاتكة بنت وهبي الخزرجي (١٣٤٥ - ١٤١٨ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٧م) شاعرة مطبوعة.

من بغداد. حصلت على إجازة في الأدب العربي من دار المعلمين العالية، والدكتوراه من جامعة السوربون بتحقيقها ديوان العباس بن الأحنف. درّست في ثانوية الأعظمية للبنات، وفي قسم اللغة العربية بدار المعلمين العالية لمدة طويلة، ثم جامعة بغداد. انتمت إلى نادي القلم، وهي من جيل السياب والبياتي ونازك. توفيت في أسكتلنده أوائل شهر رجب، وتشرين الثاني، ونقل جثماها إلى بغداد.

ومما كتب في شعرها: شعر عاتكة الخزرجي: دراسة موضوعية/ محمد عبدالحسين العقابي (رسالة ماجستير من الجامعة المستنصرية). ومن آثارها: العباس بن الأحنف، ديوان العباس بن الأحنف، إسماعيل صبري: الشاعر الظريف المحدث، أفواف الزهر، أنفاس السحر، لآلاء القمر، نسيب الشريف الرضي: الحجازيات وقصائد أخر (جمع وتحقيق وشرح وخط) المجموعة الشعرية الكاملة (٧-ج)، ديوان الوفاء في مراثي النساء، مجنون ليلي (مسرحية شعرية)(٢).

(١) موقع التغيير نت ٢٠١٢/٢/٢٩م.

(٢) موسوعة أعلام العراق ١١٦/١ ، مصادر الأدب النسائي ص ٢٢٩، معجم الموافين العراقيين ١٨١/٢ ، المنهل ع٤ مج ٣٣ ص ٤٢٥، الفيصل ع٢٥٣، وع ٢٥٤ ص ١١٤، معجم البابطين للشعراء العرب ٤/٤١، وقفة مع رجال الفكر ص ١١٩، أعلام الأدب في العراق الحديث ج٣، معجم



عاد محمود المياحي (۱۰۰۰ - ۱۹۸۹هـ = ۰۰۰ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عادل أحمد تقي الدين (١٣٣١ - ١٤٠٤ه = ١٩١٢ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عادل أحمد زيدان (١٣٥٣ - ١٤١٧ه؟ = ١٩٣٤ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عادل أحمد عوض الله** (۱۳۸۷ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸م) محاهد بطل، قائد ميداني.



من مدينة البيرة بفلسطين. درس الرياضيات في جامعة القدس، وقبل إكمال دراسته انتقل إلى قسم اللغة العربية في جامعة بيت لحم، لكنها أغلقت مع بداية الانتفاضة. وكان من رواد المساجد. انضمَّ لجماعة الإخوان المسلمين منذ شبابه، ومع انطلاقة

المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٨٠/٤، موسوعة شاعرات العرب ٣٨٥/٢.

الانتفاضة عام ١٤٠٧ه انضم إلى حركة حماس، وأصبح قائدًا ميدانيًا لمديني رام الله والبيرة. اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الصهيوني، وطورد أشهرًا،ثم قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وبعد أن أفرج عنه اعتقل فورًا على باب السجن وحوِّل إلى الاعتقال الإداري. بعد خروجه وفي أعقاب عمليات الثأر لمقتل المهندس يحيى عيّاش داهمت القوات الأمنية الصهيونية منزله لاعتقاله، لكنه تمكن من الفرار مع شقيقه عماد. وأصبح المطلوب رقم واحد للأجهزة الأمنية الصهيونية بعد استشهاد عيّاش. اغتيل مع أخيه من قبل يهود، أو أن أكثر من طرف اشتركوا في عملية اغتيالهما(٣).

**عادل أديب آغا** (١٣٦٤ - ١٤٠٩ه = ١٩٤٤ - ١٩٨٨م) أديب وكاتب صحفي.



من مواليد ترشيحا بفلسطين، درس في مخيم اليرموك، وتخرج في كلية الآداب بجامعة دمشق. عمل مدرسًا في وكالة الإغاثة الدولية، ومندوبًا لعدد من الجرائد والمحلات العربية. وكان آخر الأعمال الصحفية التي شغلها سكرتير تحرير مجلة (التوباد) السعودية، وكان كاتب مقال أسبوعي في أكثر من مجلة وجريدة سعودية، ومعدً برامج ثقافية في تلفزيون السعودية وإذاعتها. وكان عضوًا في اتحاد الكتاب العرب. وافته

(٣) المحتمع ع١٣١٨ ص٢٤، وع ١٣١٩ ص٧.

المنية في الرياض في شهر محرم، أواخر آب (أغسطس).

من مؤلفاته: دوائر الغضب (مسرحية شعرية)، لعبة الكلمات المتقاطعة (مسرحية شعرية)، الهرب إلى الميدان (شعر)، متى تنبت السنبلة؟ (شعر)، زهور لمليشيا الفرح، شتاء الوردة، وجه للفرح(١).

عادل الأعسم (۱۳۸۲ - ۱۶۳۰ ه = ۱۹۹۲ - ۲۰۰۹م) محرر صحفی.



من عدن. حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعتها، ثم حاضر فيها، وأسَّس صحيفة «الفرسان» المستقلة، ثم توقفت، وكان عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للإعلاميين الرياضيين، وفي نقابة الصحافيين اليمنيين، ورئيسًا لاتحاد الإعلام الرياضي فرع عدن، ومدير المركز الإعلامي اليمني بالقاهرة، ومات هناك(٢).

**عادل جرجي كالأَب** (۱۳۵۲ - ۱۶۲۱هـ؟ = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) عالم الكتب مج ١٠ ع١ (رحب ١٤٠٩هـ) من رسالة سورية الثقافية نقلًا عن الأسبوع الأدبي ع١٢٩ (١٩٨٨/٨/٢٥)، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص٢٥٨. وتأريخه في المصدر الأخير (١٩٤٢ – ١٩٨٧م).

(٢) موقع المكلا برس (إثر وفاته).

**عادل الجوجري** (۱۳۷٦ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۵۱ – ۲۰۱۲م) کاتب ومحرر صحفی ناصر*ي*.



من مصر. تخرَّج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ترأس تحرير جريدة الأنوار الأسبوعية، ومجلة الغد العربي، وعمل مديرًا للمركز العربي للصحافة والنشر، وكان مدافعًا عن الفكر الناصري القومي، وكتب مقالات في مختلف الصحف والمحلات الناصرية، منها صحيفة «العربي»، وكان مناصرًا لنظام بشار الأسد (الطائفي، البعثي) أثناء الثورة الشعبية عليه، وضيفًا شبه دائم على قناة (الحدث) الفضائية بالقاهرة لعرض وجهة النظر المدافعة عن الرئيس المذكور ونظامه. وذكر في أواخر كلماته قوله: «سنظل نساند بشار إلى ما لا نماية». وصيغة الجمع أظنها تدلُّ على الموقف الناصري. توفي في ستوديو قناة الحدث أثناء لقاء معه على الهواء مباشرة، مساء الأربعاء ۲۱ شعبان، ۱۱ يوليو. كتبه: أحمدي نجاد رجل في قلب العاصفة: المواجهة والتحديات، النمر الآسيوي مهاتير محمد: من شاب متمرد إلى بطل إسلامي، الحزب الإسلامي، أمريكا والجماعات الإسلامية، ثورة مصر: المواجهة ضدَّ الموساد والسي آي ايه، الوطنبة الألفية: الوفد وبناء الدولة الوطنية في ظلّ الاستعمار، هوجو شافيز: أسد فنزويلا ومرعب أميركا: أسرار انتصار الثورة في أميركا اللاتينية بالصور والوثائق

(٣) العربية نت ١٤٣٣/٨/٢٢ه وإضافات.

عادل حسن (۱۰۰۰ – ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### عادل حسن شریف (۱۳۲۰ - ۱۹۲۲ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۲م)

صحفي ومعلق رياضي.

من الإسكندرية. حاصل على إجازة في الآداب من جامعة القاهرة، ودبلوم صحافة من الجامعة الأمريكية. عمل ضابطًا بحريًا، ثم صحفيًا ومؤرخًا رياضيًا ومعلقًا بالتليفزيون. وكان عضوًا في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وفي هيئة الإذاعة البريطانية.

له العديد من المؤلفات الرياضية منها: كأس العالم، حكايات بطولات، ويمبلدون في مائة عام من لعبة التنس، هيديكوتي والشياطين الحمر<sup>(1)</sup>.

عادل حسين = عادل محمود حسين

عادل حسين فهمي ( ١٣٦٠ - ١٣٦٠ ه = ١٩٤١ - ٢٠٠٢م) من علماء الحواسيب وتقنية المعلومات الرواد.



ولد في الإسكندرية من أسرة أدبية وعلمية، وخاله الأديب المعروف يحيى حقي. حصل على الماجستير في الرياضيات، ثم في الإحصاء من القاهرة، وثالث في الرياضيات البحتة من جامعة مانشستر بإنجلترا، ودكتوراه في علم الحواسيب من الجامعة نفسها، فكان

(٤) أعلام مصر في القرن العشرين ٢٨٥.

والشهادات(٢).

من أوائل المصريين الذين حصلوا على هذه الشهادة في التخصص، وتقديرًا لجهوده حصل على زمالة الجمعية الملكية بلندن، ثم درَّس علم الحاسوب ونظم المعلومات بجامعة السليمانية في العراق، والرياضيات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وأنشأ «المعهد الثقافي لدراسات الكمبيوتر»، الذي كان من أوائل مراكز التدريب لتقنية المعلومات في مصر والعالم العربي، وقدَّم أول برنامج تلفزيوني عن الحواسيب (برنامج عالم الكمبيوتر) الذي أذيع عام ١٤٠٨ - ۱۶۰۹ه (۱۹۸۸ - ۱۹۸۹م)، وشارك في إنشاء قسم الحاسبات ونظم المعلومات بالمركز القومى للبحوث وصار رئيسًا له، كما عين مستشارًا لوزير التعليم، وشارك في وضع أول مناهج لتدريس الحاسوب، وفي إعداد أول مصحف إلكتروني عربي، كما قام بمحاولات جيدة في تعريب أنظمة الحاسب، وجعله يتعرَّف على الحروف العربية، وعمل مستشارًا علميًا لشركة صخر رائدة البرمجيات العربية. كما عمل من قبل صحفيًا بمجلة روز اليوسف، وأشرف على باب الموسيقي في مجلة (آخر ساعة)، وكان أيضًا رئيس مكتب البيئة بالحزب الوطني. وعندما كان في لندن شغل منصب مساعد الأمين العام لاتحاد الطلبة العرب. توفي في

### 

۷ رجب، ۱۳ سبتمبر.

عادل حسين فهمى أنشأ «المعهد الثقافي لدراسات الكمبيوتر»...

جمع مقالات له وأصدرها في كتاب بعنوان: جاز نهاوند وسيكاه.

كما قام بتأليف: أصل السلالم الموسيقية وتطورها.

ونشر أكثر من (١٥) مؤلفًا في الحواسيب وتقنية المعلومات (لعلها بالإنجليزية)(١).

(١) الموسوعة الحرة ٢٠١٠/١٢/١٦م.

#### عادل حموي

( . . . - jak . 73 1 a = . . . - jak . . . . 7 a) (تكملة معجم المؤلفين)

عادل السخاوي ( . . . - 0731 = . . . - 3 . . 7 4) (تكملة معجم المؤلفين)

عادل سليمان نويهض (7371 - V131a? = 7791 - 7991g)

كاتب صحفى، سياسى، مصنّف إسلامى. من رأس المنن قرب بيروت. حاصل على الدكتوراه في الصحافة، حرَّر الشؤون العربية في جريدة «وطني» القاهرية، رئيس تحرير مجلة «اللغات» في تونس، رئيس مصلحة الصحافة والنشر في الجزائر، أسَّس مؤسسة نويهض الثقافية ببيروت.

له تصانيف في الدين والسياسة والتاريخ، منها: معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، (قدم له مفتى لبنان حسن خالد، ٢مج)، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصف القرن العشرين، مختصر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو (اختصار وترتيب)، البشير الإبراهيمي عظيم من الجزائر، عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية للغبريني (تحقيق)، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي (تحقيق)، طبقات الشافعية للمصنف (ت ١٠١٤) (تحقيق)، الوفيات لابن منقذ القسنطيني (تحقيق)، الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بن ربَّن الطبري (تحقيق)، أبو العلاء المعري: الشاعر الفيلسوف. وله إشراف ومراجعة على العديد من الكتب(٢).

سنوات أشغال شاقة في محاكمة عسكرية سرية سنة ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م) أيام حكم عبدالناصر، صدر قرار باعتقاله مدى الحياة بعد انقضاء عقوبة الأشغال الشاقة، قضى سبع سنوات ما بين ليمان طره وسجن أسيوط والإسكندرية والاستئناف والقناطر الخيرية. عُذِّب لمدة ثلاثة شهور في غرف



عادل سودان = محمد عادل سودان

عادل السيد سليمان ( ... - 1731 a = ... - 0 . . 7 9)



فُصل عدة مرات من الجريدة بسبب

«وطنيته والعمل السياسي والنقابي»

وأصدرت المحاكم أحكامها بعودته إلى

عمله. انتُخب عضوًا بأول وحدة للاتحاد

الاشتراكي العربي عن جريدتي الجمهورية

والمساء، لفقت له مراكز القوى قصة

قلب نظام الحكم وحكمت عليه بثماني

تعذيب مخابرات صلاح نصر. مات في (٢) قرى ومدن لبنان ١٩٥/٦، وكلام للمترجم له في معجم شهر محرم، شباط (فبراير).

أسماء الأسر ص٩٢٨ (وأن الأسرة من الدروز).

له: قصة كفاح من أجل حرية الصحفي الاجتماعية والسياسية، شهداء وقتلة في ظل الطغيان(١).

عادل بن شعبان شعبان (۱۳۳۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۰م) حقوقی.



ولد في مدينة أنطاكية (التابعة لتركيا)، قضى حياته في عدة محافظات سورية، وفي العاصمة دمشق، ودرس بما الحقوق، وحصل على دبلومات عليا في القانون والتربية والأدب، ودرَّس، كما عمل في سلك القضاء، وفي عهد الوحدة كان مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا في القاهرة، وحاضر في جامعة دمشق، وأعير مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع التابعة لجحلس الوزراء بالكويت، وعاد إلى دمشق ليمارس المحاماة. ومما طبع له: الوضع الحقوقي للواء الإسكندرية، حقوق الإنسان، فن المراسلة التجارية (بالفرنسية)، ديوان نغمات إنسانية وقومية (طبع الجزء الأول والآخر مخطوط). وله من المخطوط أيضًا: أخلاق الجندية عبر التاريخ عند العرب وغيرهم (٢).

**عادل أبو شنب** (۱۳۵۰ - ۱۶۳۳ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۱۲م) كاتب صحفي موسوعي.



من مواليد دمشق، حصل على إجازة من قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، كتب قصصًا وأذاعها في الإذاعة، وطرح عليه مديرها فكرة العمل صحفيًا في جريدة (لسان الشعب) الناطقة باسم (حزب الشعب)، فتدرَّب خلال شهر وصار يحرّرها بنفسه، ورأس تحرير مجلة (ليلي)، وأسَّس مجلة (أسامة) للأطفال ورأس تحريرها كذلك، كما أنشأ جريدة (الوحدة) في عهد الوحدة المصرية السورية، وسميت فيما بعد جريدة (الثورة)، وأسهم في تأسيس جريدة (تشرين) الحكومية، ورأس القسم الثقافي بها. وعمل في الترجمة المباشرة من الصحف الأجنبية ليقدِّمها إلى الصحف المحلية، وكتب نحو (٢٠٠) تمثيلية ومسلسل إذاعي، ونشر نحو (٥٧) قصة في مجلة (سامر) للأطفال، الصادرة في بيروت. وقد تركزت معظم كتاباته على الحواري والأزقة الدمشقية. وأسهم في كتابة مسلسل (افتح ياسمسم) للأطفال في الكويت، وكتب كذلك لإذاعة لندن ثلاثة مسلسلات (الزير سالم، حمزة البهلوان، وردة الصباح)، ولتلفزيون الكويت، وإذاعتها، ولإذاعة الحرس الوطني بالسعودية: أشهر الحضارات في التاريخ (١٥٠ حلقة). وأعدَّ برنامج (محلة التلفزيون) للتلفزيون السوري، الذي استمرَّ بشُّه أكثر من (١٥) عامًا، وقد كتب أول مسلسل أنتجه التلفزيون السوري (حكاية حارة القصر). وكان عضوًا مؤسِّسًا في اتحاد الكتاب العرب. توفي يوم الخميس

وله كتب عديدة، منها: عالم ولكنه صغير (قصص)، زهرة استوائية في القطب (قصص)، الثوار مروا ببيتنا (قصص)، الفصل الجميل (مسرحية للأطفال)، حياة الفنان عبدالوهاب أبو السعود، ذكر السلحفاة (رواية)، مسرح عربي قديم (كراكوز)، كان ياما كان: دراسة للحكايات الشعبية، المتفرج (قصص)، الطفل الصغير، أحلام ساعة الصفر، الطفل الصغير، أحلام ساعة الصفر، الجميل، أصدقاء النهر، من معارك النقد الجميل، أصدقاء النهر، من معارك النقد الأدبي في سورية في الخمسينات. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)"ا.

#### عادل الشويخ = عادل عبدالله الشويخ

**عادل صادق عامر** (۱۳۲۳ - ۱۶۲۵ = ۱۹۶۳ - ۲۰۰۶م) طبیب نفساني.



ولد في القاهرة. حصل على إجازة في الطبّ والجراحة، ودبلوم في الأمراض الباطنية، وآخر في الأمراض الباطنية، وآخر في الأمراض العصبية والنفسية، ثم دكتوراه في الطبّ النفسي من جامعة عين شمس. ومن بريطانيا حصل على دبلوم الطبّ النفسي وعضوية الكلية الملكية للأطباء النفسيين، مستشار للطبّ النفسي في جلاسجو، أستاذ في كلية الطب بجامعة عين شمس، رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بحا، رئيس إدارة بحلس مستشفى الطبّ النفسي، رئيس إدارة بحلس مستشفى الطبّ النفسي، الكليب معجم المؤلفين السوريين ص١٠، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص١٤٦، موقع المركز العربي الإفريقي للدراسات الكتاب ص١٤٦، موقع المركز العربي الإفريقي للدراسات

والأبحاث الاستراتيجية (إثر وفاته).

۱۱ رجب، آخر شهر أيار.

 <sup>(</sup>١) وترجمته منه، والنعي للاسم الثلاثي، وهذه الترجمة بالاسم الثنائي (عادل سليمان)، فلعله المقصود.
 (٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

إسماعيلية، الانتحار والأخلاق/ مينارد

(ترجمة)، دعائم علم الاجتماع/ كزنوف

(ترجمة)، معنى المدنية/ شواي وآخرون

(ترجمة)، عسر الحضارة/ فرويد (ترجمة)، بنية

الفكر الديني في الإسلام/ جيب (ترجمة)،

الكلام والفلسفة، العمدة في فلسفة القيم،

الأخلاق والسياسة/ بولان (ترجمة)، الفكر

العلمي الجديد/ باشلار (ترجمة)، المعقولية

السيرنتيك وأصل الإعلام/ روبه (ترجمة)،

الفكر والتاريخ/ سيمون (ترجمة)، المعتزلة

والفكر الحرّ، فلاسفة إنسانيون/ كارل

ياسيرس (ترجمة)، الوجدان. وغيرها المذكورة

في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

في العلم الحديث/ بلانشه (ترجمة)،

زميل فخري في الجمعية الأمريكية للطب النفسي. رئيس تحرير المجلة الطبية المصرية، وكانت له زاوية أسبوعية في «الأهرام» بعنوان «طبيب نفساني حضرتك» يجيب تغلو من الدعابة أحيانًا، في ملحق «أيامنا الحلوة» من الحريدة. حضر جميع مؤتمرات الطب النفسي المجلية ومعظم مؤتمرات الطب النفسي العام. قدَّم أكثر من ٦٠ يُختًا علميًا منشورًا في مجال الطب النفسي في الدوريات العلمية والمجلات المتحصصة. وحصل على حائزة الدولة التقديرية لتبسيط وحصل على حائزة الدولة التقديرية لتبسيط العلوم الطبية. مات يوم الأربعاء الأول من شهر شعبان، ١٥ أيلول (سبتمبر).

وله نحو (٢٠) كتابًا أو أكثر، منها: الإدمان له علاج، امرأة في محنة، حكايات نفسية (٢ ج)، روعة الزواج، سيناريو الحياة، محموعة قصصية، الطب النفسي، العشق، الغيرة والخيانة، في بيتنا مريض نفسي، كيف تصبح عظيمًا، متاعب نفسية، أسرار في حياتك وحياة الآخرين، معنى الطبّ النفسي، مباريات سيكولوجية. وله كتب أخرى ذكر أنها تحت الطبع، ولم أتحقق من طبعها من بعد، منها: الطب النفسي والقانون، شفاء الزواج.

وله كتب غير ما ذكر، أوردها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### عادل طاهر (۱۳۲۲ - ۱۲۱۲ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۲م) إداري، لاعب دولي.

من القاهرة. حاصل على إجازة في العلوم العسكرية، ودبلوم من منظمة الخدمات النرويجية الدولية. سكرتير عام المجلس الأعلى للشباب، رئيس اللجنة الدائمة

(۱) الأهرام ع۱۰۱۸ (۲۰۱۸/۲۱ه) وعدة أعداد تالية، منها ٤٣٠١٢، ٤٣٠٢٥ كتابه» في بيتنا مريض ننسي»، موسوعة أعلام مصر ص٢٨٥، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٨٠.

للسياحة والرياضة، وزير السياحة والطيران المدني. أسَّس ورأس الهيئة العامة لتنشيط السياحة. مثَّل مصر لاعبًا في عدة بطولات دولية في كرة السلة والتجديف.

له: الشباب والسلام العالمي: من أجل عالم يسوده الحرية والمساواة (٢).

عادل بن عارف العوّا (۱۳٤٠ - ۱۳۲۱ه؟ = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۲م) باحث فلسفي مترجم. وقد يرد اسمه «محمد عادل».



ولد في دمشق. حصل على الدكتوراه في الأداب من جامعة باريس، مدير المعهد العالي للمعلمين، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة دمشق وزارة التربية، مقرر لجنة الترجمة والتبادل والدراسات بدمشق. شارك في ندوات والدراسات بدمشق. شارك في ندوات من دراسة التراث والفكر العالمي وسعى ومؤتمرات عديدة. ذكر باحث أنه «انطلق وسعى والخداق التي أسس لها تأسيسًا اجتماعيًا والقحر العلمي والقتصاديًا وسياسيًا بارتباطها بالعقلانية والعلمي».

له مؤلفات عديدة، منها: الفكر الانتقادي لدى جماعة إخوان الصفا، إنقاذ المحتمع الإسلامي/ حيب (ترجمة)، منتخبات

(۱۳۵۱ – ۱۹۳۱ هـ ۱۹۳۷ – ۱۹۹۱م) أديب، مثقف، محرر صحفي.

عادل عبدالجبار



من بغداد. درّس، ثم نقل عمله إلى جريدة (الثورة) عام ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م). محررًا في القسم الثقافي وفي قسم الشؤون العربية، كتب الشعر والقصة والنقد في عدد من الجرائد والمحلات المحلية، وترجم العديد من القصص الغربية إلى اللغة العربية، وكتب في حقول النقد الفني الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي، وكان عضوًا في اتحاد الأدباء، ومارس فيه نشاطًا ثقافيًا.

(٣) أعضاء اتحاد الكتاب ص٥٨٥، معجم المؤلفين السوريين ص٢٧٢، من هم في سورية ص٥٤٥، من هم في العالم العربي ص٥٤٠ تشرين ١٢/٣/١٨، ٢م، موسوعة أعلام سورية ٣٥٢/١ (وفيه: محمد عادل العوا)، شخصيات سورية ص١٢٥، موسوعة أعلام الغربي ص٢١، موسوعة أعلام الغربي ص٢٠٩، موسوعة الأسر الدمشقية ٢٠٩/٢.

له من الكتب: الرقص على أكتاف الموت (رواية)، الزمن الصعب (رواية)، عرزال حمد السالم (رواية).

وله من الروايات المطبوعة في بغداد أيضًا: أوديسا الرجال السبعة، جبل النار..جبل الثلج، شرقًا في زمن الأحياء، عرس عراقي، في يوم غزير المطر في يوم شديد القيظ، وطن اليعارب(١).

#### عادل عبدالحسین شکارة (۱۳٤٩ - ۱۹۲۰ه؟ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰٤م)

باحث اجتماعي.

من العراق. حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة القاهرة، عاد ودرَّس في قسم علم الاجتماع بجامعة بغداد طوال حياته العملية تقريبًا، وعمل رئيسًا للقسم بما وبجامعة السابع من أبريل بليبيا، كما رأس جمعية العلوم الاجتماعية العراقية لعدة دورات، وأعدَّ بحوتًا علمية.

رسالته في الماجستير عنوانها: صراع القيم الحضارية: دراسة أنثربولوجية على سكان ضاحية الثورة.

والدكتوراه: نظرية هوبماوس في التنمية الاجتماعية وتطبيقاتها على سياسة تنمية المجتمع العشائري بالعراق.

وطبع له: الهيئة الاجتماعية وانعكاساتها على شخصية الطفل العربي، التخطيط الاجتماعي (بالمشاركة)، دورة نقابات المعلمين في حملات محو الأمية مع التركيز على دور نقابة المعلمين العراقية في الحملة الوطنية الشاملة (بالمشاركة)، علم الاجتماع، محو الأمية الإلزامي، المنظمات المهنية والشعبية ودورها في تنفيذ خطة التنمية (بالمشاركة)".

(١) موسوعة أعلام العراق ١٢٩/٢، معجم المؤلفين
 والكتاب العراقيين ٢٩٥/٤.

(٢) موسوعة علم الاجتماع في العراق من إعداد حميد الهاشمي، في موقع مجلة علوم إنسانية، (استفيد منه في ١٤٣٠/٧/١٧)

عادل عبدالحليم حجاب (۱۰۰۰ - ۱۶۳۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عادل عبدالله الشويخ (١٣٦٦ - ١٤١٤ه = ١٩٤٦ - ١٩٩٣م)

عالم فيزياء وداعية مسلم.

هو عادل عبدالله الليلي الشويخ البصري.

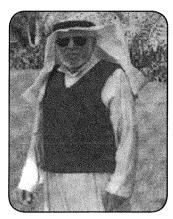

ولد في أبي الخصيب من أعمال البصرة من أصول نحدية، وكان أبوه من دعاة الإسلام. درس الفيزياء بجامعة بغداد، والعلوم الشرعية بكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة نفسها، ثم رحل إلى بريطانيا ونال الدكتوراه في فيزياء الجوامد من برمنجهام. ودرَّس في جامعة الرياض بضع سنين، وخلالها حصل على الماجستير في أصول الفقه من جامعة الإمام. وكان على أهبة دراسة الدكتوراه فيها، ولكن آراء الدعاة عاكسته، واستقرَّ به المقام أخيرًا في الإمارات، حيث لمع نحمه. وكان أستاذ الفيزياء بقاعدة الظفرة الجوية. وحمله نشاطه إلى ديار الأكراد، فألقى دروسًا عديدة في مدينة السليمانية، سجلت على الفيديو. وقصد مدينة أربيل ليلقى دروسًا أحرى، فانقلبت السيارة التي كان يستقلُّها قرب سدِّ دوكان، وأسلم الروح بعد ساعة، ضحى يوم السبت ٤ صفر، الموافق لـ ٢٤ تموز (يوليو). وقد رثاه

الشعراء، وأطنب الدعاة في ذكر مناقبه، وزاد عدد الذين شيعوه على عشرين ألفًا، في موكب وقور وتظاهرة إيمانية مميزة.

وهو تلميذ ثم زميل القيادي الإسلامي محمد أحمد الراشد [وهو اسم حركي، واسمه الصحيح عبدالمنعم العلى] من الإحوان المسلمين، وكانا يطوران مدرسة جديدة في إيضاح فقه الدعوة، من خلال جرد كتب الفقهاء الأولين، واستخراج ما تناثر من أقوالهم، مما فيه كشف لمعنى تربوي أو سياسي ... وخلط ذلك بأقوال المعاصرين من الدعاة والمفكرين، وبشواهد تاريخية، وبأشعار الحكماء، مع مجازات رمزية، ولغة إيمانية، واستدلالات من العلوم التطبيقية، والخروج من كل ذلك بمزيج متجانس من الكلام الشارح لما ينبغي أن تكون عليه المواقف الدعوية. وقد أسَّس عام ١٤٠٨هـ مع مجموعة من العلماء «المعهد العربي للدراسات المعاصرة» كجهة علمية تواكب المتغيرات العلمية والتقنية الحاصلة في الغرب، وتقوم بنقلها إلى الدولة العربية، وكان مقره مدينة مانشستر ببريطانيا، والمترجم له رئيس

كتب أغلب كتاباته السياسية في مجلة الإصلاح ومجلة المجتمع تحت اسم (عبدالله يوسف الحسن) حتى وفاته، ثم صدرت طبعات جديدة لكتبه باسمه الصريح. وصدر فيه كتاب: عادل الشويخ: مجاهد منذ الستينات ومغترب منذ السبعينات/ مجاهد كردى.

وقد وعد الأستاذ «الراشد» بتقديم ما قيل فيه من رثاء، وإطناب الدعاة، في كراس خاص.

وصدر له: مسافر في قطار الدعوة (تقديم محمد أحمد الراشد)، وله أيضًا: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (تحقيق، ماجستير)، تعليل الأحكام، تقويم الذات.

وكتبه العلمية المنشورة: الإشعاع والحياة/

. ٢ 9 7 / ٤

معتمدًا أو عبر عمله مديرًا للدائرة

السياسية في وزارة الخارجية. وكان سفير

لبنان في منظمة اليونسكو، ورئيس اللجنة

الاستشارية لخطة أرابيا لتنمية الثقافة العربية

والتعريف بها. وأُجريت معه لقاءات عديدة

وطويلة في سنواته الأخيرة. توفي في شهر

اهتم بالتوثيق التاريخي وأنحز عددًا من

الكتب التاريخية بطريقته الخاصة، منها:

أزمة الفكر اللبناني في كتابة تاريخ لبنان،

ثمانون: ذكريات في ما وراء جدار الصمت، السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة

١٧٨٩ - ١٩٥٨م (مع إميل خوري)،

الصراع الدولي حول المشرق العربي: الوثائق

الدبلوماسية (مع شقيقه منير). وله عدد من

الكتب بالفرنسية عن تاريخ لبنان والشرق

الأوسط. وأشرف على إصدار كتب(1).

إرك هول (ترجمة مع محمد الجار الله)، الموجات الكهرومغناطيسية، المدخل إلى الحماية الإشعاعية.

وكانت له مشاركات عبر «رسائل العين»: التقديم الدعوي، وربانية التعلم، والإيجابية، التي كتبها باسم عبدالله يوسف الحسن. وعبر عشرات المقالات والأشرطة.

وله كتب أخرى، كلها جاهزة للطبع، وفيها تأصيل واحتهاد (١).

#### عادل عبدالله عوني (۱۳۲٤ - ۱۹۲۹ه = ۲۰۱۹ - ۱۹۷۹م)

محرر صحفي سياسي.

ورد في الموصل. ترك الثانوية وأولع المصافة، قدم إلى بغداد وعمل محررًا ومراسلًا في جريدة العراق والعقاب والبلاد، ورئيسًا لتحرير مجلة الميثاق سنة ١٣٥٢هـ (كانون الأول ١٩٣٣م)، ثم أصدر مجلة الحديث، وجريدة البعث سنة ١٣٥٣هـ (تشرين الأول ١٩٣٤م)، وبعد عام أصدر جريدة الوحدة. كما أصدر جريدة الحوادث المسائية في عام ١٣٦٠هـ (أيلول ١٩٤١م) واستمرت حتى ثورة تموز ١٩٥٨م. اعتُقل على إثر الثورة، ولما أطلق سراحه افتتح مطعمًا في بغداد فلم يصب نجاحًا، وعاش معد ذلك متنقلًا بين بغداد وبيروت. وجعل جريدته أداة لتأييد نوري السعيد والحكم المكلكي والحملة على المعارضة (٢٠).

ولد في مدينة الكرك بالأردن، حصل على تخصص في العلوم السياسية والاقتصاد من الجامعة الأمريكية ببيروت، وتوظف في التشريفات الملكية بالأردن، وعمل متصرفًا في لواءي القدس ونابلس، ووكيلًا لوزارة الخارجية، ووزيرًا للاقتصاد، وسفيرًا في مصر، وفي الإمارات، وكان مقرّبًا في مجالس الملك عبدالله بن الحسين.

له عدد من المؤلفات المخطوطة، منها: السيرة السياسية، مواقف وطنية، وأعمال شعرية مخطوطة كذلك، وسجالات شعرية مع الملك المؤسّس(٢).

عادل عمر إسماعيل (١٣٤٧ - ١٤٣١ه = ١٩٢٨ - ٢٠١٠م) باحث في التاريخ.



ولادته في قرية (دَهُنُون) بإقليم الخروب في البنان، حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، عيِّن مفتشًا للتعليم، ثم عمل مديرًا للشؤون السياسية وفي وزارة الخارجية والمغتربين، وأقام في السعودية وباريس والسودان والجزائر وروما والفاتيكان وغيرها من عواصم عربية وأجنبية، سفيرًا

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

### عادل فتحي ثابت عبدالحافظ

باحث سياسي.

من مصر. أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية. نعي في ٩ شعبان، ٢١ يوليو. له بحوث ودراسات في دوريات.

وله كتب مطبوعة، منها: شرعية السلطة في الإسلام: دراسة مقارنة، الفكر السياسي الإسلامي (لعله بحث)، النظرية السياسية المعاصرة: دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل عالم السياسة، النظم السياسية، النماذج المعاصرة كأدوات ذهنية لفهم وتحليل علم السياسة، فنُّ أصول الحكم عند ابن ظفر الصقلِّي السابق على ميكافللي الإيطالي.

(٤) مما كتبه يقظان التقي في حريدة المستقبل ع ١١٤٤ (١٠٠٧/١٠/١م)، الإقليم أنفو (إلكترونية) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠م، قرى ومدن لبنان ٧٥/٦.  (١) من مقدمة كتاب «مسافر في قطار الدعوة»، الموسوعة الحرة ٧،١١/٤/٧م.

عادل عبدالمهدى الشمايلة

(7371 - . 7312 = 7781 - 88819)

(٢) أعلام الأدب في العراق الحديث ٣٩٢/٢.

وزير دبلوماسي.



عادل فهمي = عادل حسين فهمي

**عادل القصّار** (۱۳۷۵ - ۱۶۳۱ هـ = ۱۹۰۵ - ۲۰۱۰م) کاتب إسلامي وخبير إداري.



من الكويت. حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من أمريكا، وعمل مدير إدارة في وزارة المواصلات مدة طويلة، وحرم من منصب (وكيل مساعد) بسبب توجهاته وآرائه السياسية. كانت بدايته الصحفية في مجال الإدارة والتدريب في جريدة (القبس) منذ عام ١٤١١ه، وأسَّس صفحة (القبس الإداري) المهتمة بالتطوير الإداري، وهو مؤسّس جائزة (التميُّز الإداري) في الجريدة نفسها. وكان أول مقال كتبه في الجريدة بعنوان: (لماذا لا نستفيد من المرابطين)، ثم كان يكتب مقالاته تحت عنوان (بين الاتجاهات)، واستمرَّ في الكتابة حتى وفاته. وكان صاحب فكرة لجنة التنسيق بين الكتَّاب المحافظين من السنة والشيعة والأحزاب المستقلين لمواجهة هجوم التغريب والدفاع عن القيم الإسلامية، وتوحيد الجهود ضدَّ المجمة الظالمة على المسلمين التي شنتها أمريكا

وأذناها في الغرب والشرق بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م، وشارك في تنظيم العديد من الزيارات للكثير من الشخصيات الإعلامية والمفكرين بأمريكا، وترتيب لقاءات وحلقات نقاشية مع مختلف المفكرين والناشطين السياسيين، وكذلك ترتيب مؤتمرات (الوسطية) هناك لتوحيد المجهود ضد المجمة الفكرية على المسلمين، وفلسطين وغزة، فقد كان همه الآخرين قبل وفلسطين وغزة، فقد كان همه الآخرين قبل نفسه، وهم دعوته قبل بيته، ووطنه قبل أسرته، ولم يكن أنانيًا قط. وتوفاه الله يوم الاثنين ٣ رجب، ١٤ يونيو(١).

عادل کورکیس هرمز (۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

عادل لطفي محمدين (۰۰۰ - ۱٤٣٧ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عادل محمد زاهر (۱۰۰۰ – ۱٤۲٥ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عادل محمد أبو زهرة (۱۳٦٨ - ۱٤۲٤ه = ۱۹٤۸ - ۲۰۰۳م) خبير تنموي وبيئي.



(۱) المجتمع (من مجموع ثلاث مقالات) ع۱۹۰۷(۹/۱۹/۱۹).

من الإسكندرية، حصل على الدكتوراه في علم النفس. أستاذ العلوم السلوكية بجامعة الإسكندرية، خبير التنمية البشرية لدى منظمات الأمم المتحدة، رئيس مركز منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية، عضو مؤسّس الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية وأمينها العام، مؤسِّس جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية وأمينها العام، خبير في قضايا البيئة والتنمية المستديمة وحقوق الإنسان والمرأة، ضد التعصب والتطرف. أمضى كل وقته في ندوات ثقافية وبيئية في مصر وخارجها، يدير الحوار في حلقات النقاش والمؤتمرات. وله فضل على مدينة الإسكندرية من حيث البيئة. أسهم في تأسيس قسم الدراسات الإنسانية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا منذ عام ١٤٠٦هـ. وكان خبيرًا في برامج الحد من العنف ضد المرأة، وإنماء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وعضو منتدى حوار الحضارات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وكان مهتمًا بنشر الفنون الكلاسيكية وتذوق الموسيقي، ويعتبر ذلك من واجهة التحضر، وكان أمينًا عامًا لجمعية أصدقاء الموسيقي والفنون الكلاسيكية. حائز على حائزة الأمم المتحدة كأفضل عشرة مارسوا العمل الأهلى. مات في ٦ رمضان، ٣١ أكتوبر. وأحدثت جائزة باسمه في مجال الإبداع الفني، ترعاها مكتبة الإسكندرية.



عادل أبو زهرة مؤسس «جمعية أصدقاء البيئة» في الإسكندرية

له محلدات من الكتب والدراسات والمقالات، وشارك في الإعداد لمؤتمرات دولية، وصمَّم ونفَّذ برامج تنفيذية لفئات متنوعة في مجال التربية والبيئة وغيرها. كتبه المنشورة (لم يذكر لغتها): التفكير العلمي والمحتمع المصري، في فلسفة الحمال، الإنسان والتنمية والبيئة، عشوائيات، في إطار العولمة عن الحرية والعقلانية والتنوير يتحدثون، المرأة وحقوق الإنسان، نهر النيل أهميته وأهمية الحفاظ عليه، تدهور البيئة وأمراض فقراء الحضر، الإدارة البيئية للمنشآت الصناعية، الدليل المبسط لتشريعات حماية البيئة، مربوط بحيرة في خطر، الإسكندرية بين التنمية المستدامة والتنمية الشوهاء، خطورة استخدام المبيدات الحشرية في المنازل والمكاتب، المشكلات الصحية والبيئية للعاملين في المسابك، مشكلات واحتياجات المنظمات الأهلية، فهم البيئة والدفاع عنها، الجذور الثقافية للتمبيز ضدَّ النساء. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عادل محمد سقف الحيط (۱۳۲۱ - ۱۳۳۱ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۱۱م) تربوي منهجي.

ولادته في مدينة نابلس. حصل على إجازة في اللغة العربية والتربية من إدارة المعارف بالقدس، والماجستير في اللغة العربية من العربية والدكتوراه في إدارة اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة لانكستر ببريطانيا. شارك في دورات تربوية، ودرَّس في كلية النجاح الوطنية بنابلس، وتسلم مناصب عدة في الإدارات التربوية بالكويت، ودرَّس في جامعتها، وخطَّط بالكويت، ودرَّس في جامعتها، وخطَّط

(۱) الأهرام ع۲۷۰۱ (۱۰/۹/۱۰) هـ) وع ۲۷۰۰ هـ) و ۲۷۰۰ هـ)، ونشر (۲۱/۹/۱۱ هـ)، وع ۲۷۷۱ (۲۱/۹/۱۱ هـ)، ونشر له مقال بعد وفاته في الجريدة نفسها (۲۱/۱۸/۱۸ هـ)، منتدى كفر كلا الباب ۲۰۰۸/۹/۳۰ هـ.

لندوات تعليمية، وقدَّم دراسات وبحوثًا تربوية، وشارك في ندوات ومؤتمرات عديدة، وكان عضو لجان تربوية. ومعظم جهوده التربوية في الكويت. توفي بالأردن يوم الجمعة ٦ ربيع الآخر، ١١ آذار (مارس). حقق كتاب «نسب قريش» للمصعب الزبيري، وله: جداول نسب قريش» للمصعب تريئ وله: جداول نسب قريش، وألف كتبًا تربوية مدرسية عديدة، أربعة منها في تاريخ الأدب العربي والنقد للمرحلة الثانوية بالأردن، وكتابان في تعليم اللغة العربية لغير العرب (مترجمًا لهما)، وشارك في تأليف أربعة كتب في اللغة العربية أيضًا للمرحلة الابتدائية مع أدلة المعلم لمدارس الكويت، وكتاب في التربية الإسلامية لمدارس الكويت أيضًا".

**عادل محمد الغانم** (۱۳۸۲ – ۱۲۱۱ه = ۱۹۹۲ – ۱۹۹۹م) بحاهد قیادي.



من مواليد الفحيحيل بالكويت، وهو رابع خمسة من إخوته، كان يعمل في شركة نفط الكويت، حاصل على الميدالية الذهبية والحزام الأسود في لعبة التكواندوا، انطلق من الكويت إلى أفغانستان لينضم إلى كتيبة الشيخ جميل الرحمن السلفي عام كتيبة الشيخ جميل الرحمن السلفي عام أسروا جنرالا روسيًا افتدي به (٢٠٠) أسير أفغاني لدى الروس. وبعد المشاركة أسير أفغاني لدى الروس. وبعد المشاركة في تحرير الكويت هبً لنصرة إخوانه في البوسنة بانضمامه إلى كتيبة الجاهدين

العرب، فاشتغل بتدريب المجاهدين الجدد على السلاح وطرق الهجوم، وشكل معارك، وأبلى بلاءً حسنًا. وبصفته قائد سرية جهادية، قام بتحرير أحد الجبال من أيدي الصرب، ثم اتجهوا لتمشيط المنطقة، وهناك أطلق عليه النار من قبل أحد جنود الصرب في الخندق، فأصيب في فخذه مما سبب له نزيفًا حادًا، لكنه قام فقتل هذا المحدي الصربي.. واستُشهد يوم الجمعة بعد صلاة الفجر ٢٢ صفر (٣).

عادل محمد القيّار (۲۰۰۰ - ۱۶۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عادل محمد المصري (۱۳۵۸ - ۱۹۳۷ هـ ۱۹۳۷ - ۲۰۰۶م) استاذ وفنان تشکیلی.



ولد في الإسكندرية. حصل على الدكتوراه في الفنون الجميلة من إيطاليا، ودبلوم التخصص في علم نفس الشكل والتعامل البصري، أستاذ بقسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، تعامل مع التراث وجمع بين الرسم والتصوير والتحسيم، «صدمته قسوة الحياة والصراع على المناصب في أواحر أيامه». اشترك في العديد من المعارض الجماعية الدولية، وحصّل جوائز وشهادات تقدير، مات في

(٣) الفرقان ع٦٥ ص٣٤، المحتمع ع١١٦٠ ص١٠٠

(٢) موسوعة أعلام فلسطين ١٤/٥.

۷ شعبان، ۲۱ سبتمبر.



لوحة للرسام عادل المصري

له بالاشتراك مع حميد خزعل: الفنُّ التشكيلي الكويتي المعاصر(١).

عادل محمود حسین (۱۳۰۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۱م) کاتب ومفکر اقتصادي، محرر صحفي مجاهد.



ولد في القاهرة. حصل على إجازة في العلوم من جامعة القاهرة. عمل محررًا بجريدة (الأخبار) منذ عام ١٣٨٥هـ، ورئيسًا لقسمي الأخبار والتحقيقات، ثم نائبًا لرئيس التحرير. انتدب لرئاسة تحرير جريدة (الشعب). شارك في الجهاد وتطوع في أعمال الفدائيين في القناة عامي (٥١ و ٥٩ ١م). شارك في الحزب الاشتراكي قبل الثورة، ثم الحركة الماركسية وأنشطة الاتحاد الاشتراكي بعد الثورة، ثم التحق بحزب العمل. وحضر العديد من المؤتمرات الاقتصادية والقومية. ثم إن العلامة

(١) الأهرام ع٢٠٢٨ (١٢ / ١٤٢٥ هـ)، وع ٤٣١٢٦
 (١) ١٨٢٥/١١/٢١)، أهل الفن ص١٨٣. وهو غير الباحث العلمي بالاسم الثارثي نفسه. ولوحته من موقع الفنون الجميلة.

يوسف القرضاوي أثنى عليه ووصفه بأنه اتخذ من جريدة «الشعب» منبرًا يطل بها على القراء. وأنه دافع عن الإسلام، وخاض معارك على جبهات كثيرة، ضد الصهيونية والصليبية والعلمانية والإلحاد وأهل النفاق، وكان من خصومه رجال السلطة الكبار فما لان ولا حاد. انتصر في معارك صحفية كثيرة، أشهرها معركته ضد زكى بدر وزير الداخلية، حتى لم تحد الحكومة بُدًا من إعفائه من منصبه! وكانت آخر معاركه الفاصلة ضد الرواية الشهيرة «وليمة لأعشاب البحر» المليئة بالكفر والزندقة والخروج عن المألوف والآداب، فهيَّج الرأي العام المصري، وثار لها طلاب الأزهر، ووقف معهم شيخ الأزهر ومدير جامعته ومجمع بحوثه. وذكر باحث أن مشروعه يتمحور حول هدف بناء ممارسة نظرية مستقلة في العلوم الإنسانية من منطلق الرؤية الحضارية الإسلامية في مقابل مدارس التعبئة الفكرية المهيمنة على الدراسات الاجتماعية العربية، وأبرز ذلك في كتابه «نحو فكر عربي جديد». وقد أثرت كتاباته بقوة في الخطاب الإسلامي في اتجاهين بارزين: خط أسلمة المعرفة، الذي ارتبط بمدرسة «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» بواشنطن وإعادة صياغة العلوم الإنسانية من منظور الخصوصيات العقدية والحضارية الإسلامية، وأدبيات مناهضة العولمة بصفتها تكريسًا لتبعية ولهيمنة المراكز الرأسمالية المرفوضة، ومواجهتها بالبديل الإسلامي. توفي بالإسكندرية يوم ٢٠ ذي الحجة، ١٥ آذار (مارس).



عادل محمود حسين رأس تحرير جريدة (الشعب)

صدر فيه كتاب: الفارس مرَّ من هنا: عادل حسين في عيون من عرفوه. وله كتب، منها: التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل (مع آخرين)، دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي (مع آخرين)، الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية (٧٤ – ١٩٧٩م)، التطبيع: المخطط الصهيوني للهيمنة الاقتصادية، لمخو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية، بلغنا حافة الحرب: إسرائيل قت الحصار والتهديد ٩٦ – ٩٩٨م (٣).

#### **عادل محمود الدمرداش** (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

عادل مخلوف = محمد عادل مخلوف

عادل مصطفی بسیونی (۱۰۰۰ - ۱۶۲۰ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

**عادل منیر بطرس** (۱۳۲۱ - ۱۲۲۶ه = ۱۹۶۷ - ۲۰۰۳م) مونتیر (تصمیم، مونتاج).



من بني سويف بمصر، تخرَّج من المعهد العالي للسينما قسم المونتاج، ثم كان أستاذ المونتاج، ثم كان أستاذ المونتاج بالمعهد العالي للفنون المسرحية. عمل أكثر من (٤٠) سنة في المونتاج، وقدم (١٢٠) فيلمًا، وكان اسمًا متميزًا في

 (۲) في وداع الأحلام ص٣٧، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٨٢، أعلام الفكر العربي ص٨٦.

عالم السينما. حصل على (٢٠) جائزة. مات في ٢٩ جمادى الأولى، ٢٨ يوليو. عنوان رسالته في الماجستير: نظرية بودوفكن في المونتاج<sup>(١)</sup>.

عادل موسی مغاری (۰۰۰ - ۱٤۲۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) محرر صحفی



من فلسطين. عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، رئيس تحرير مجلة «فتح الانتفاضة»، أمين سر المحلس الثوري لحركة فتح، رئيس لجنة التنسيق الفلسطينية في ملتقى الحوار<sup>(۱)</sup>.

**عادل نجم عبو** (۱۳۲۰ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۶۱ - ۱۹۹۸م) باحث وخبير آثاري.



(۱) أهل الفن ص١٨٤ مع إضافات، موقع ميدل إيست أونلاين (وفيه ولادته ١٩٤٢م).

(٢) صورته من موقع فضائية الجزيرة. وعائلة مغاري من بلدة كرتيا التابعة لغزة.

ولد في الموصل، نال الدكتوراه في الآثار الإسلامية من جامعة أدنبرة في إنجلترا، وتعين عضوًا ورئيس هيئة في عدة مواقع أثرية بالعراق، منها هيئة تنقيبات جامعة الموصل. كما عين رئيسًا لقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الموصل، ودرَّس الحضارة الإسلامية في جامعة فاس بالمغرب، وسافر إلى ليبيا ودرَّس في جامعاتما، ومات غرقًا وهو يعوم قرب الشواطئ هناك في شهر تموز.

له عشرات البحوث التي نشرت في محلات أكاديمية.

وترجم كتاب: تأثير الإسلام على أوربا في العصور الوسطى/ مونتجمري واط. وطبع له: اليونان والرومان: دراسة في التاريخ والحضارة (مع عبدالمنعم رشاد محمد).

ورسالته في الماجستير التي حصَّل درجتها من جامعة بغداد: القباب العباسية في العراق<sup>(۲)</sup>.

ناقد موسيقي.



عادل الهاشمي (١٣٦٦ - ١٣٦٢ه = ١٩٤٦ - ٢٠١١م)

ورئيس قطاع الإقليميات. وكان منسِّقًا عامًّا

لنقابة الإعلاميين (تحت التأسيس). ومنسِّقًا

عامًا لحركة إصلاح ماسبيرو، ومؤسِّس موقع

(أخبار مصر)، ورُقى إلى منصب مستشار

وزير الإعلام للتدريب، وتولَّى رئاسة محموعة

التدريب البراجحي للإذاعة والتلفزيون التابع

لاتحاد إذاعات الدول العربية. وتوفي يوم

الجمعة ٢٦ رجب، ١٥ يونيه(٤).

ولد في بغداد. تخرَّج في الجامعة المستنصرية متحصصًا في اللغة العربية وآداها، وتتلمذ على موسيقيين عراقيين، كما درس الموسيقي في القاهرة ولكنه لم يكمل دراسته بها، تولَّى إدارة أقسام ثقافية وفنية في عدد من دور النشر، وحاضر في كلية الفنون الجميلة، وعمل نائبًا لرئيس تحرير مجلة (الموسيقي)، وكتب العديد من المقالات والبحوث في النقد الموسيقي، وشارك في فعاليات فنية. توفي بالقاهرة.

كتبه: الرؤية الفنية في الأغنية العراقية، العود العربي بين التقليد والتقنية، مسيرة الأغنية العراقية، فنُّ التلاوة: أصوات وأنماط، أصوات وألحان كردية (خ)(°).

 (٤) موقع (أخبار مصر) إثر وفاته، وكالة الأخبار العربية
 (٢٠١٢/٦/١٥) وفيها أنه تولَّى رئاسة تحرير مجلة (اأه ن الإذاعي).

(٥) موسوعة أعلام العراق ١١٧/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقين ٢١٠/٤، وماكتبه خليل العزوز في موقع عادل نور الدين زكي (۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) إعلامي.



من مصر. تخرَّج في كلية الإعلام عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م)، والتحق بالإذاعة، ثم انتقل إلى التلفزيون محررًا مترجمًا وقارئ نشرة، ثم كان رئيسًا لمعهد الإذاعة والتلفزيون، ورئيسًا لتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون،

(٣) موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين، سعجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٩/٤، ٥، ملونة الدكتور إبراهيم العلاف (٢٠١٠/١/٨) وفيه أن مؤلفاته: تاريخ العراق وتاريخ اليونان وتاريخ الرومان؟

#### عادل وهبة (۱۳۲۹ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۶۹ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### **عادل يونس** (۰۰۰ - نحو ۱۳۹۸ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۷۸م) مستشار قانوني.

وزير العدل في مصر، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لتطوير القوانين وفق أحكام الشريعة الإسلامية من عدد من العلماء والمستشارين برئاسة المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس محكمة النقض، وأنحت اللجنة جميع المشروعات التي تضمنها كتاب صدر مطبوعًا في شأن الجناية على النفس والاعتداء على ما دون النفس والحدود الشرعية(١).

#### عارف بن تامر العلي (۱۳۲۲ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۰م) باحث إسماعيلي.



من مواليد القدموس بمحافظة طرطوس. حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة كندا الوطنية، متحصص في الفلسفة والأدب والتاريخ الإسلامي. أجاد الفرنسية والإنجليزية، درَّس الفرنسية في ثانويات

الفنون الجميلة ٢٠١١/١١/١٦م.

(۱) بعنوان: مشروعات قوانين القصاص والديات والحدود الشرعية. – القاهرة: دار الاعتصام، ۱۳۹۹هـ، ۱۵٦ص. ووفاته ما بين ۱۳۹۲ – ۱۳۹۹هـ.

ورست الاتعاشة أي اللاسك طرفوس والاعلاي في الكية الالحب الة دافية بنا والمنافقة في الكية الالحب الة المانوي في والغرب ويون والجامعية في الكية الالحب الة المانوية القديس بوسف ويون والدكوراه في مذيريا ل كندا والمناف والدكوراه في مذيريا ل كندا والمناف المناف المنا

#### عارف تامر (خطه)

السلمية، وتاريخ الشرق الأوسط في جامعة القديس يوسف ببيروت. عضو في عدة جمعيات، منها الجمعية الآسيوية الملكية ببريطانيا، ودائرة التأليف والترجمة بباكستان، زار بلدانًا عديدة بحثًا عن مخطوطات إسماعيلية. نشرت قصائده بتوقيع «عابر سبيل».

من عناوین کتبه: مذکرات داعی دعاة الدولة الفاطمية المؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران موسى الشيرازي (تحقيق وشرح)، الخليفة الثامن المستنصر بالله الفاطمي، معجم المذاهب والفرق الإسلامية، المناظرات/ فخر الدين الرازي (تحقيق)، المنصور بالله، موسوعة تاريخ الإسماعيلية، نصير الدين الطوسي في مرابع ابن سيناء، إثبات النبوات/ أبو يعقوب إسحاق السجستاني (تحقيق)، الحكم الجعفرية/ جعفر الصادق (تحقيق)، الحاكم بأمر الله: خليفة - إمام - مصلح، القرامطة بين الالتزام والإنكار، الاقتصار/ النعمان بن محمد بن حيّون (تحقيق)، المعز لدين الله: واضع أسس الوحدة العربية الكبرى، ابن هانئ الأندلسي، الشاعر تميم بن المعز الفاطمي، من المشرق إلى المغرب، ابن سينا في مراجع إحوان الصفا. وله كتب أخرى تأليفًا وتحقيقًا، مطبوعًا ومخطوطًا، أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

**عارف الحسيني** (١٣٦٦ - ١٤٠٨ = ١٩٤٦ - ١٩٨٨م) زعيم الشيعة بباكستان.



ولد في قرية بيوار بمنطقة بارجنار في باكستان، وانتقل إلى النجف ليدرس (السطوح) عند علماء الشيعة. وفي عام ۱۳۹۳هـ أبعد إلى باكستان، ثم مضى إلى قم ودرس هناك أيضًا، واستلهم طريقة الخميني الثورية وصار من أنصاره الكبار، وكان ملتزمًا بحضور دروسه في النحف، وشارك في مظاهرات ضد الشاه هناك واعتقل، ثم أبعد إلى باكستان، وناصر الثورة الشيعية وبني مساجد (وحسينيات) كثيرة. لقى مصرعه يوم ٢٢ ذي الحجة في بيشاور شمال شرقى باكستان برصاص شخص مجهول، لدى خروجه من أحد المساجد، حيث كان يؤم في صلاة الفجر. وذكر في مصدر أنه كان زعيم الجناح العسكري للشيعة في باكستان(٣).

#### عارف حلاوي = أبو حسن عارف حلاوي

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الموجزة ٣٥/١٧، معجم الشعراء من العصر الجاهلي ٣١٨، معجم البابطين ٢٨/٣، موسوعة أعلام سورية ٢١٣/١.

 <sup>(</sup>٣) الجمهورية ع١٢١٤ (١٢/٢٣) ١٤٠هـ)، أخبار اليوم ع٢٢٨٣ (التاريخ السابق)، موقع دار الولاية للثقافة والإعلام، ٢٠٠٧/٨/١م.

#### عارف الحَيْقي (۱۹۹۰ - ۱۶۱۸ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عارف الريس (۱۳۴۷ - ۱۹۲۸ هـ = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۰م) رسّام نخّات.



عارف الريس في مرسمه

من أسرة درزية في عالية بلبنان، تلقى دروسه في الجامعة الوطنية، وفي مدرسة عينطورة. عاش مدة في السنغال يساعد والده في التجارة، ثم درس في أكاديمية الفنون الجميلة بفرنسا شهرًا واحدًا فقط!، أسهم في تأسيس جمعية الفنانين التشكيلين للرسم والنحت ورأسها، وفي تأسيس أكاديمية الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية ودرّس فيها (٢٥) سنة، ذهب إلى السعودية وأنجز عددًا من المنحوتات لتجميل ساحات جدَّة وشواطئها ومدينة تبوك وغيرها. وذكر أنه كان ينفر من الطائفية. أقام العديد من المعارض واقتنت لوحاته متاحف في سورية والعراق والجزائر والكويت والأردن ونيويورك وفيلادلفيا وباريس. ومات في يوم الأربعاء ١٥ ذي الحجة، ٢٦ يناير.

صدر فيه كتاب بعنوان: عارف الريس/ عمران القيسي.

وله: طريق السلم: رؤى عن الحرب الأهلية اللبنانية، حضورك في غياب الظل، الأيام الرمادية: ألوان - حرف - صور، رحلة داخل الذات: عارف الريس في حوارات مع الصحافة(١).

(١) معجم أسماء الأسر ص٣٧٥، قرى ومدن لبنان

#### عارف سلیم خضر (۱۳۲۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۳م) علام



من مواليد بلدة دير بلوط في الضفة الغربية بفلسطين، تخرَّج في قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس في القاهرة، وحصل على درجة الماجستير من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعلى دبلوم عال، عمل رئيسًا بحموعة التنفيذ في (صوت العاصفة) من بيروت إلى ليبيا والأردن، مقدمًا للأخبار فلسطين ليسهم في تأسيس هيئة الإذاعة فلسطين ليسهم في تأسيس هيئة الإذاعة ومحاضرًا في جامعة بيرزيت، ورئيسًا لقسم التلفزيون بها. توفي بعمّان في حادث سير بعد خروجه من بيت عزاء مساء يوم الأربعاء ٢٤ ربيع الآخر، ٢ آذار.

#### عارف السويدي = محمد عارف حكمت...

#### عارف بن صدقي الطرقجي (١٣٣١ - ١٤١٣ه = ١٩١٢ - ١٩٩٣م)

طبيب شرعي وباحث موسوعي إسلامي. من مواليد دمشق، نال عدة شهادات في اختصاصات طبية، في باريس وبروكسل وبرلين والقاهرة، كما حصل على إجازة في الشريعة، وأحرى في الفلسفة، ودكتوراه في

٣٥/٨، الشرق الأوسط ع٩٥٥٨ (١٢/١٢/١٨). مع إضافات.

(٢) صحيفة السوسنة ٢٠١٣/٣/٦م.

الحقوق، وتتلمذ على علماء، مثل الشيخ أمين كفتارو، وشارك ابنه أحمد في تأسيس جمعية الأنصار الخيرية ،كما أسهم في تأسيس جمعية الشبان المسلمين، ثم انفصل عنها بعد أن كان عضوًا في مجلس إدارتها، وحمل ودرَّس في كليتي الحقوق والطب، وعمل رئيسًا للطب الشرعي، وكان له دور في الحياة الاجتماعية والسياسية، ونشر الكثير من المقالات بمجلة: حضارة الإسلام، وغيرهما.



عارف الطرقجي أسس مع ابنه «جمعية الأنصار الخيرية»

ومن عناوين كتبه: الطب الشرعي والطب الاجتماعي، المباحث الجنائية والتحقق العدلي، ملاحظات على تقرير لجنة كلية الطب عن دار الطب الشرعي<sup>(۲)</sup>.

#### عارف عبدالرزاق الخطيب (۱۳٤٠، ۱۳۲۵ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۷م) وزير قائد طيار.



ولد في قرية كبيسة التابعة للواء الرمادي بالعراق. نشأ يتيمًا، التحق بالقوات الجوية، وتخرَّج طيارًا في بريطانيا، وأصبح طيارًا (٢) أعلام الأطباء الأدباء في دمشق ص٢٦١، معجم

المؤلفين السوريين ص٣١٧.

للعائلة المالكة، وانتمى إلى التيار القومي، وشارك في الانقلاب الذي أنهى النظام الملكى بالعراق. وكان مع عبدالكريم قاسم ثم عاداه، وعندما حكم حزب البعث عيِّن قائدًا للقوات الجوية، ثم كان وزيرًا للزراعة، وعيَّنه عبدالسلام عارف رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م) حتى يحول بينه وبين محاولات انقلابية، ولكنه قام بانقلاب عليه في السنة نفسها، إلا أنها فشلت. ففرَّ بطائرة إلى مصر. وعندما قُتل في السنة التالية وتسلم الحكم بعده أحوه عبدالرحمن، اتفق المترجم له مع جمال عبدالناصر على الإطاحة به، فعاد سرًا إلى العراق، وقاد محاولة انقلابية إلا أنها فشلت أيضًا، وقُبض عليه وسُجن، وأفرج عنه عام ۱۳۸۷هـ (۱۹۹۷م)، وتطوع في قيادة القوات الجوية في جبهة الحرب العربية التي شكلت ضد الكيان الصهيوني. وعاد إلى العراق بعد هزيمة ١٩٦٧م، وشكل مع آخرين حزبًا قوميًا سريًا يرتبط بالتنظيم الطليعي الناصري في مصر، غير أن انقلاب البعثيين بعثر آماله. وقُبض عليه، ثم أفرج عنه شرط أن يغادر العراق، فمضى إلى مصر، وتنقل بينها وبين بريطانيا (٣٧) عامًا، وأقام في الأخيرة سنوات طويلة، ورفض الحصول على جنسيتها، ومات في مدينة ردينغ يوم الجمعة ١٢ ربيع الأول، ۲۹ آذار (مارس)<sup>(۱)</sup>.

عارف قويدر حمادة (0771-1.312=4.81-14819) (تكملة معجم المؤلفين)

عارف محسن (PT71 - 7731a? = P3P1 - 7.. Ya) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) الموسوعة الحرة ٢٠١٠/٤/٢٠م.

عارف بن مفضى المسعر (A071 - 1731a = .391 - 170A) تربوي أديب.



ولد في مدينة سكاكا بالسعودية، حصل على الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية من جامعة عين شمس بالقاهرة، وبدأ مدرسًا، ثم تنقل في وظائف إدارية، فكان مديرًا للتعليم بمنطقة الجوف، وأمينًا عامًا لمجلس منطقة الجوف. وكان وجهًا ثقافيًا في منطقته، شارك في ندوات وفعاليات ثقافية، وأسَّس دار معارف العصر للنشر بالجوف، وله العديد من البحوث والدراسات والمؤلفات توفي يوم الثلاثاء ٢٥ ذي القعدة، الأول من نوفمبر.

له كتاب (الجوف) من سلسلة (هذه بلادنا)، وطبعت رسالته في الدكتوراه بعنوان: المنقول والمعقول في التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، التوجيه الإسلامي للنشء في فلسفة الغزالي (ماجستير)، بحث في التوجيه التربوي: أهميته – مفهومه – أهدافه، المنهج التربوي عند الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك، النخلة في حياة أهل الجوف<sup>(۲)</sup>.

عارف يوسف أبو شقرا (V171 - 0.31a = PPA1 - 0AP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) موسوعة الشخصيات السعودية ص٥٣٦، موقع إخبارية الجوف ٢٠١٠/١١/٢م. وهو عارف مفضي المسعر

العارف بالله محمد حسن الغندور باحث نفساني.



من مواليد سوهاج بمصر. حاصل على الدكتوراه في تخصص علم النفس الإكلينيكي والشخصية، ثم عمل أستاذًا لعلم النفس في كلية الآداب بجامعة عين شمس، ومديرًا لمركز الخدمة النفسية بالكلية، ومديرًا لوحدة البحوث التربوية بكلية المعلمين في مسقط، وشارك في أعمال تدريب واستشارات في عدة دول، وكان خبير التدريب والتنمية البشرية بمصر والدول العربية، وشارك في برامج تدريبية إعدادًا وتنفيذًا، كما أشرف على رسائل علمية، وشارك في مؤتمرات علمية متخصصة.

له (٢٥) بحثًا في محال تخصصه. ومن كتبه: علم النفس والمحتمع: دراسات نفسية، علم النفس التربوي، علم النفس الإكليتيكي، نظريات علم النفس ومداخل الشخصية، علم النفس الإعلامي، الاضطرابات النفسية للأطفال، نوعية الحياة وأسلوب حلِّ المشكلات، أصول القياس والبحث العلمي، سيكولوجية الانتماء: دراسة لحماعة صوفية راهنة (رسالته في الماجستير - جامعة عين شمس، ٢٠٠٣هـ)<sup>(٣)</sup>.

#### عازار معروف الشايب (PT71 - 7731a = P3P1 - 11.74) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) الموقع الرسمى للأستاذ الدكتور العارف بالله (شوال

عازر غنيم البشارة (۱۳۲۱ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عاشق إلهي = محمد عاشق إلهي

عاصم بن أحمد عجيلة (۰۰۰ - ۱۶۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) حقوقي وكاتب إسلامي.

من مصر. والده من علماء الأزهر. عمل أستاذًا للقانون العام بجامعة صنعاء، ورئيسًا لحكمة الاستئناف، ومديرًا للمركز القومي للدراسات القضائية. شيع جشمانه يوم الأربعاء ١٢ صفر، ٢٦ يناير.



عاصم عجيلة... مدير المركز القومي للدراسات القضائية

من كتبه المطبوعة: حرية الفكر وترشيد الواقع الإسلامي، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة: إداريًا – تأديبيًا – جنائيًا – مدنيًا، المبادئ العامة للأنظمة السياسية وتقليد الأجانب: الانبهار بالغرب وتغريب العرب، النظم السياسية (مع محمد رفعت عبدالوهاب)، الذاتية الإسلامية في مواجهة التغريب، القانون الإداري (مع محمد رفعت عبدالوهاب).

عاصم توفیق (۱۳۵۰ - ۱۲۲۲ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۱م)

كاتب سيناريو. من مصر. أُجيز في الحقوق، عمل مديرًا للعلاقات العامة بالجهاز المركزي

للمحاسبات. نشر العديد من القصص في مجلة روز اليوسف ومسامرات الحبيب، وألف عددًا من السهرات والمسلسلات التلفزيونية، منها: المرجيحة، شرخ في جدار الخوف، الدنيا الجديدة. كما عمل في قطر وقدم الكثير من الأعمال للتلفزيون هناك. ومن أفلامه السينمائية: أنف وثلاثة عيون، خرج ولم يعد. مات في ٥ محرم، ٢٩ مارس(١٠).

عاصم حافظ (۱۳۰٤ - ۱۳۹۸ه = ۱۸۸۱ - ۱۹۷۸) (تکملة معجم المؤلفين)

عاصم سلام (۱۳۶۲ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۱۲م) مهندس مادني.



من مواليد بيروت، من أسرة ثرية سياسية، ابن شقيق رئيس الحكومة صائب سلام. درس الهندسة المعمارية في جامعة وصمَّم مشاريع عامة وخاصة، انتُخب نقيبًا للمهندسين اللبنانيين، ورئيسًا لهيئة المعماريين العرب، وكان عضوًا في مجلس المعماريين العرب، وكان عضوًا في مجلس المجلس الأعلى بوزارة التصميم، وعضو المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وكان قويًا في الحياة السياسية، حاضرًا في تيارات المجتمع المدني وهيئاته، شارك عام ١٤٢٧هـ المجتمع المذي وهيئاته، شارك عام ١٤٢٧هـ دمشق، الذي وضع أسسًا للعلاقات بين

لبنان وسورية، وطالب بالحريات في سورية وإطلاق معتقلي الرأي. توفي يوم الأحد ، ٢ ذي الحجة، ٤ تشرين الثاني. وله من الكتب: الإعمار والمصلحة العامة: في العمارة والمدنية، القدس الآن: المدينة والناس: تحديات مستمرة (٢).

عاصم بن عبدالله الشيبي = محمد عاصم...

عاصم بن محمد بهجة البيطار (١٣٤٦ - ١٣٤٦ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٥م) عالم نحوي قدير.



من بيت علم بدمشق، نال الإجازة في الآداب والدبلوم في التربية من جامعة دمشق، درَّس اللغة العربية في الجامعة نفسها، وفي جامعة الإمام بالرياض، وفي جامعة الملك سعود، مفتش لغوي في قطر، مستشار ومصحح في مجلة الفيصل نحو ١٠ سنوات، عضو مجمع اللغة العربية، حضر بعض المؤتمرات. تخرَّج عليه جمع من الطلاب والأساتذة، وأثنى عليه الشيخ على الطنطاوي بأنه من أعلم مدرسي النحو في وقته وأحسنهم طريقة في التدريس، ولم يبعد. رأيته وجلست إليه في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وربما في جامعة دمشق. وهو أول أساتذتي فيها وفاة. مات في ١٦من شهر جمادى الآخرة، ٢٢ تموز.

(٢) الحياة ٥/١١/٢٠١م.

(١) أهل الفن ص١٨٤٠

مل ارده قريبًا ، ومفست الأبام ، وغاص الكنا بي الكندة المسعرة هنا وظرته المسعرة هنا وفالد و وقر الكندة المسعرة هنا وفالك ، ووقع نظري عليه مصاد مد بعد على ند الشهر من يوم استعار في إياه ، وفالك ، ووقع نظري عليه مصاد مد بعد على ند الشهر من يوم استعار في إياه ، وفالك ، وعلم الكنا بالكنا بالحصاحة ورحت العند المله والمدار المدار المله والمدار المدار المدا

# عاصم بن مخطج البيطار

#### عاصم البيطار . . خطه ثم توقيعه

وله تصانيف، منها: المنهج الجديد: تطبيقات نحوية (مع عبدالكريم الأشتر وموفق نصري)، النحو والصرف، التسهيل، الدليل، المنهج، أضواء على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (تحقيق مع آخرين)، الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين، وهو شرح الأربعين العجلونية/ جمال الدين القاسمي الأربعين العجلونية/ جمال الدين القاسمي فهارس شرح المفصل لابن يعيش، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين/ جمال الدين القاسمي (تحقيق) (۱).

#### عاصم محمد الجندي (۱۳۵۲ - ۱۶۲۲ه؟ = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۱م) روائی وکاتب صحفی.

ولد في السلمية بسورية. عمل في حقل التعليم. عاش في لبنان والعراق. نشر موضوعات له في مجلة «الوطن العربي» وغيرها، عمل في الصحافة منذ ١٣٧٨هـ محررًا ومسؤولًا ثقافيًا وناقدًا أدبيًا. تعرض للاغتيال ببيروت وأصيب في رأسه. عولج في باريس على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية. وكان صديقًا لـ«كارلوس»

 (۱) آل القاسمي ص۸ (الهامش)، معجم المؤلفين السوريين ص٧٥، موسوعة الأسر الدمشقية ٢٩٢/١، الفيصل ٩٤٤٣ (رحب ١٤٢٦هـ) ص١٠٢، ١٢٧٠.

الفنزويلي الأصل - الشيوعي الثائر - الكوبي الثقافة والفكر.

له (١٦) مجموعة قصصية وأدبية، منها: كارلوس الوجه الآخر – وذكر فيه رواية له بعنوان «الاغتيال» –، ١٣ قصة، كفر قاسم (رواية وثائقية تحولت إلى فيلم)، عز الدين القسام، فارس القسطل: عبدالقادر الحسيني، غربة أندلسية، أشواق العاشق العجور، فارس قلعة الشقين، قاع البئر، دواية تاريخية (٢).



#### عاصم مصطفی کمال عبدالعلیم (۰۰۰ - ۱۴۳۶ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

أبو عاصم النجدي = مصعب بن سعود آل عوشن

(٢) مقتطفات من كتابه الأول، وسنة وفاته من موقع خربشات المفكرة بالإنترنت، وفيه أنه كاتب لبناني، معجم المؤلفين السوريين ص٧٠١، معجم الروائيين العرب ص٧٣٧، قرى ومدن لبنان ١١/١٤.

**عاصي حنا الرحباني** (۱۳۳۹ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۷م) شاعر غنائي ملحن.



ولد في بلدة أنطلياس بلبنان، نشأ مع أخيه منصور لوالد يمتلك مقهى في بيروت ويعشق الفن، وتلقى تعليمه في عدة مدارس، ودرس كتب الأدب والمسرح، وفي الرابعة عشرة من عمره أصدر بحلة باسم «الحرشاية»، كان يكتب فيها محاولاته الشعرية ويوقعها باسم مستعار، وعندما اضطربت أحوال الأسرة الاقتصادية اضطرَّ مع أخيه إلى العمل في جمع محصول الليمون وإعداده ونقله قبل أن يكوِّنا مدرسة فنية متميزة، وقد تزوج المترجم له من المغنية فيروز عام ١٩٥٥م، وكان ركن المدرسة الرحبانية التي أسَّست المسرح الغنائي اللبناني، ورسمت ملامح الشكل الحديث للأغنية اللبنانية، وجدَّدت الموسيقى الشرقية. كتب ولحن الكثير. أصيب بالشلل قبل رحيله بأكثر من عشر سنوات، وانفصل عن زوجته المذكورة.

ومما كُتب في الأخوين: سوسيولوجيا الفن المسرحي: دراسة تحليلية للمسرح لدى الأخوين رحباني كنموذج

في الفترة من ١٩٧٠-١٩٧٥م/ ميساء عبدالله قرعان (رسالة ماجستير – الجامعة

الأردنية، ١٤٢٣هـ).

جماليات الإبداع الرحباني: دراسة تحليلية للأعمال المسرحية للأخوين عاصي ومنصور

الرحباني/ تقليم هنري زغيب (٢ جـ). طُبع له ديوان شعر قليمًا بعنوان  $(^{m}$ مها).

عاطف بسيسو = عاطف فائق بسيسو

عاطف أبو جمرة (١٣٦٦ - ١٩٤٣هـ؟ = ١٩٤٦ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عاطف سالم = عاطف محمد سالم

عاطف سعد الدين نسيم (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عاطف صدقي = عاطف محمد نجيب صدقى

عاطف عبدالعزیز نصّار (۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) عالم لغوي کبير.

من مصر. مؤسّس ورئيس «جمعية لسان العرب» التي كانت شغله الشاغل وهمّه الذي سخّر له حياته كله. انخرط في عضويتها نخبة طيبة من رجال الأزهر ومن سائر التحصصات. وكان من نشاطاتها عقد المؤتمرات السنوية وإقامة الندوات واللقاءات العلمية والمسابقات الطلابية في المدارس والجامعات والمعاهد، وكان حريصًا على أن تتكون مجالس قومية عليا للغة العربية في الأقطار العربية جميعها، ولتكون هناك قمة عربية سنوية للغة. كان من المرابطين قمة عربية سنوية للغة. كان من المرابطين

(۱) الجمهورية ع١٢٣٦ (١٤٠٧/١١/٣)، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص٥٥٥، مائة علم عربي في مائة علم عربي في مائة عام ص٤٢ (وفيه أنه ولد سنة ١٩٢٣، وتوفي ٢١ حزيران (يونيو) ١٩٨٦م)، مشاهير الموسيقيين العرب ص١٧٩، الموسوعة العربية (السورية) ٨٠٥/٩، معجم الباطين لشعراء العربية.

المدافعين عن اللغة العربية بإخلاص، وعمل على انعقاد ستة مؤتمرات سنوية دولية في جامعة الدول العربية، وآمن بضرورة وجود مؤسسة عربية دولية تسفر عن توحيد المناهج ونشر التحدث بالفصحى السليمة. هذا إضافة إلى كونه خبير الموارد البشرية بقطاع البترول.

أعد ما يقرب من (١٥٠٠) حلقة لبرنامج ثقافي باللغة العربية الفصحى بعنوان «اللغة والحياة» بخطً يده في ملفات تتوزعها الموضوعات، وجعلها على هيئة برنامج يكون محاورة بين راو وراوية فصيحين. ولا يزال حبيس تلك الملفات (١٠).

عاطف عبدالعزيز نور الله (١٣٢٩ - ١٤٠٠هـ = ١٩١١ - ١٩٨٠م) قائد كشفى مناضل.



ولادته في حيفا، حصل على دبلوم في الصحافة من معهد الصحافة بالقاهرة، وتتلمذ في مدرسة الجهاد، واعتبرته السلطات البريطانية مناضلًا خطرًا، وأعجب القسّام بجهوده في الحركة الكشفية والتنظيمات الشبابية والطلائع وتسييرها. أسَّس عام العربية، وأنشأ مع آخر مجلة «كشاف العربية، وأنشأ مع آخر مجلة «كشاف الصحراء» في العام التالي، وأسهم فيها شكيب أرسلان، وشارك في تنظيم مؤتمر الشباب العربي، وقام بتأسيس جمعية فتيان محمد، التي دعت إلى الإضرابات وحشَّت

على التنظيم القومي والجهاد وملاحقة المواسيس، فتعرَّض للملاحقة والسجن، ثم شارك في تأسيس عصبة طلائع الوحدة العربية، كما شارك في إقامة مخيمات التدريب، وبعد ١٩٤٨م التجأت عائلته إلى لبنان، فعمل في اللجنة العامة للاجئين الفلسطينيين هناك، وكلف من قبل منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة بناء الكشاف الفلسطيني في لبنان، وشارك في أعمال أخرى.



عاطف نور الله أعاد بناء (الكشاف الفلسطيني) كتب مئات المقالات والبيانات في الصحف والمحلات العربية، وأعدَّ سلسلة من الدراسات عن كفاح الشعب الفلسطيني، وأعدَّ فصولًا عن الحركات الثورية والكشفية والنسوية مزوَّدة بالوثائق، ومات في دمشق يوم ١٩ رجب، ٢ حزيران. وله من المخطوط: كشاف الصحراء، جهاد

عاطف عثمان حلبیة (نحو ۱۳۸۱ - ۱۶۳۳ه = نحو ۱۹۲۱ - ۲۰۱۲م) باحث عقائدی.

الشعب الفلسطيني<sup>(٣)</sup>.



(۲) الأربعاء (ملحق المدينة) ۱۲۳/۱۱/۵۱هـ،
 ۱۵۲۲/۳/۲۲، الأهرام ع۲۵۳۸ (۲۲/۳/۲۲هـ).

(٣) موسوعة أعلام فلسطين ٢٦/٥.

من مصر، طبيب أسنان. درس اللغة اليونانية والعرية، وقام بمقارنات بين مخطوطات يونانية للإنجيل، وشارك في الكتابة في الشبكة العالمية للمعلومات. توفي يوم ٢ رمضان، ٩ يوليه.

كتبه: له «موسوعة جامع العقائد» في (٨) أجزاء أو أكثر، بعناوين مختلفة، منها: الردُّ على الإلحاد المعاصر، دراسات حول الكتاب المقدس والنصرانية، مدخل إلى العقيدة المسيحية، أطلس تعليل مخطوطات العهد الجديد، مدخل للعقيدة اليهودية، يُحرِّفون الكلم عن مواضعه، لاهوت الخلاص والفداء بين الطوائف المسيحية، أطلس تعليل نصوص التوراة، عجائب أطلس التلمود(١).

عاطف عدلي العبد (۲۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) باحث إعلامي.



من مصر. وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى للصحافة، عضو مجلس أمناء المركز الثقافي القبطي، عضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي. نعي في المراح المراح، الأولى، ١٢ أبريل.

له كتب إعلامية مطبوعة عديدة، منها: الاتصال والرأي العام: الأسس النظرية والإسهامات العربية، الإعلام العماني وقضايا البيئة: دراسة استطلاعية، الإعلام

(١) منتديات حراس العقيدة ٢٠١٢/٧/٩م، ومثله في منتديات كلمة سواء الدعوية.

المرئي الموجه للطفل العربي، الإعلام والمجتمع، بحوث المستمعين والمشاهدين في الوطن العربي: دراسة تحليلية، برامج الأطفال التلفزيونية: دراسة تحليلية وميدانية، التخطيط الإعلامي، دراسات في الإعلام الفضائي (مع فوزية العلي)، دليل بحوث الاتصال في الوطن العربي منذ ظهور الطباعة حتى عام منذ ظهور الطباعة حتى عام الإعلام، صورة المعلم في وسائل الاتصال، المرأة الريفية.

ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين).

# عاطف العراقي = محمد عاطف رجب العراقي

عاطف علي الفرَّاية (۱۳۸٤ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۳م) موظف شاعر، كاتب مسرحي.



من مواليد الكرك بالأردن. مجاز في الأدب العربي من جامعة بيروت العربية، توظف في شركة البوتاس العربية العاملة في البحر الميت، ثم إلى الشارقة ليعمل فيها والإبداعية، وقال في لقاء معه: «أعتقد أن مجمل المنجز الشعري العربي على مدى قرن كامل لم يقدم الأمة نصف خطوة على صعيد تفتيق الوعي العام أو إعادة بناء الذائقة المتهدمة..». وقال: «كنت بناء الذائقة المتهدمة..». وقال: «كنت



عاطف على (خطه)

توَّاقاً إلى استخدام الموروث السامي العربي والإسلامي فيما أكتب هروباً من الأسطورة الإغريقية». وفاز بجوائز، منها الجائزة الأولى في المسابقة الدولية لنصوص المونودراما. توفي بمدينة الشارقة مساء الأربعاء ١٢ ذي القعدة، ١٨ أيلول (سبتمبر).

دواوينه: حنجرة غير مستعارة، أنثى الفواكه

ومسرحيات: كوكب الوهم، أشباه وطاولة، السقف، عندما بكت الجمال<sup>(۱)</sup>.

**عاطف غطًاس كرم** (**۱۳۳۵ - ۱٤٠٣ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۳**م) شاعر وتربوي مدرِّس.



ولد في بلدة جزين جنوبي لبنان، نال شهادة

(٢) معجم البابطين ٣٢/٣، حريدة السبيل ٢٠١٣/٩/١٨، م، صحيفة الغد ١٣/٩/١٩، ٢م، ولقاء معه في موقع وكالة سرايا الإخبارية ٢٠٠٨/٥/٣٠م. فيلمًا، ولعله لم يعتبر من أفلامه المخرجة

جيدًا أكثر من خمسة أو عشرة أفلام،

ذكر أن ميزتما في الموضوعات الاجتماعية،

معظمها - إن لم يكن كلها غت - من

بوليسية وتاريخية وهزلية. توفي ٢١ جمادي

عاطف محمد على الشاذلي

( · ٧٣٢ - ٤٣٤ اه = ، ٥١٢ - ٣٢٠)

الأولى، ٣٠ يوليو (٣).

طبيب باحث.

التخرج في الهندسة من الجامعة الأمريكية ببيروت، والماجستير من الجامعة الوطنية بعالية، ثم كان أستاذ الرياضيات ورئيس دائرتها في الإنترناشيونال كولج، وعضو لجان تعديل المناهج التربوية، واشترك في تأسيس اتحاد المعلمين العرب، ورأس نقابة معلمي المدارس الخاصة، وشارك في مؤتمرات تربوية. له كتب في الرياضيات.

وترجم عن الإنجليزية كتابين: الأقمار الاصطناعية، الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان/ أ.ن. بولياك.

وطبع له ديوان: من هوانا، و «الأعمال الشعرية الكاملة».

وله ديوانان مخطوطان: ملحمة لبنان، زمان الهوى (١).

الإسرائيلية «الموساد». وكان قد قصدها للقيام بمباحثات مع المسؤولين الفرنسيين حول حماية الفلسطينيين المقيمين في «باريس» من القتل، بعد اغتيال خمسة منهم في العاصمة الفرنسية، فأصبح هو سادسهم خلال السنوات الأخيرة! وقالت المخابرات الإسرائيلية إنه كان ضالعًا في اختطاف الفريق الإسرائيلي الأولمي عام احتطاف الفريق الإسرائيلي الأولمي عام ١٩٨٠

عاطف كامل حياتلة (١٣٥٤ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عاطف محمد سالم (۱۳٤٦ - ۱۳۲۳ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۲م) مخرج سينمائي.



ولد في مدينة الأبيض بالسودان لأب كان ضابطًا في القوات المصرية هناك. حصل على إجازة في الفنون التطبيقية من جامعة فؤاد الأول، وتخصَّص في الإخراج السينمائي بأمريكا. بدأ حياته مع الفنّ عام ١٣٦٣هـ (١٩٤٣م) ممثلًا دورًا صغيرًا. وكان متأثرًا بالمدرسة الواقعية الإيطالية الجديدة. تنقل في الكثير من المهن السينمائية، وبدأ مخرجًا عام ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م) حتى رحيله في القاهرة يوم الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى، آخر شهر تموز (يوليو)، وقد أخرج أكثر من (٥٠)

(۲) أخبار اليوم ع٤٨٤ (١٢/١٢/١٢هـ). وتنظر ترجمته وظروف اغتياله في «حرب الاغتيالات السياسية والمؤامرات الصامتة» ص١٢١ - ١٢٥، موقع عائلة بسيسو ٢٠١٠/٦/١١

من مواليد منشأة الوادي بمركز طلخا التابع لمحافظة الدقهلية بمصر. نال شهادة الدكتوراه في الطبّ من جامعة المنصورة، ثم كان أستاذًا ورئيسًا لقسم الطفيليات الطبية بالجامعة نفسها، وشارك في ندوات ومؤترات علمية، ونشر أبحانًا علمية عديدة بالعربية والإنجليزية، وأشرف وناقش رسائل علمية.

كتبه: الطفيليات الطبية: أسئلة متعددة اختبارية لطلبة الفرقة الثالثة، الطفيليات الطبية للمعهد الصحى.

ورسالته في الدكتوراه: دراسة على الطفيليات عائلة الهيسترو.

وعددت له (٦٩) بحثًا كتبها في محلات علمية مختلفة، والقليل منها بالمشاركة(٤). عاطف فائق بسيسو (١٣٦٨ - ١٤١٢ه = ١٩٤٨ - ١٩٩٨م) مسؤول أمن منظمة التحرير الفلسطينية بعد مسؤولها السابق صلاح خلف.



وهو من مواليد غزة. درس الحقوق في جامعة بيروت العربية، وانضم إلى منظمة فتح في القاهرة، وتدرَّب، واعتُقل في لبنان، وصار نائبًا لجهاز الرصد الثوري. درَّب محموعات سرية للقيام بمهام ضد العدو، ثم كان قائدًا للجهاز، ونشط في التدريب والاختيار. اغتيل في باريس بيد المحابرات

(١) معجم البابطين لشعراء العربية، قرى ومدن لبنان ٢ ٤ ١/٤.

<sup>(</sup>۲) الحياة ع۱۶۲۲/۵/۲۲) ۱۶۳۷ه)، وع ۱۶۳۲/۵/۳۰) (۱۶۲۲/۵/۳۰) الموسوعة العربية (السورية) ۱۶۲۱/۵/۳۰، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص۲۸۲، موسوعة المخرجين ص۲۵۶ (وفيه ولادته ۱۹۲۲م).

 <sup>(</sup>٤) صفحة له على الشبكة العالمية للمعلومات، استفيد منها إثر وفاته.

عاطف محمد كامل فخري (۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عاطف محمد نجیب صدقی (۱۳٤٩ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۰م) وزیر، من رجال الاقتصاد.



من مواليد طنطا، حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس، ودبلوم في القانون العام، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عضو اللجنة الدائمة باليونسكو، مستشار ثقافي بسفارة مصر في باريس، رئيس الجالس القومية المتخصصة، رئيس الوزراء منذ عام القومية المتخصصة، رئيس الوزراء منذ عام في ١٦ ه ١٩ ه (٢ يناير ٢٩ ٩١م)، وقد قاد عملية الإصلاح الاقتصادي من الاشتراكية إلى الخصخصة، وتعرض للاغتيال من قبل جماعات إسلامية. مات يوم الجمعة ١٦ همرم، ٢٥ فبراير.



عاطف صدقي رأس مجلس الوزراء

وله كتب، منها: في مبادئ الاقتصاد

السياسي (٢ج، مع آخرين)، الضرائب في الاتحاد السوفيتي: تنظيمها ودورها، الضرائب في الدولة الاشتراكية، النظم الضريبية المقارنة، المالية العامة (مع محمد أحمد الرزاز)(١).

عاطف محمود علیّان (۲۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

عاطف محمود عمر = محمد عاطف...

عاطف النقيب (۰۰۰ - ۱۶۱۲ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۲م) حقوقي.

من صيدا. بحاز من معهد الدراسات الدولية العليا، ومن معهد العلوم الجنائية بباريس. رئيس غرفة في محكمة التمييز. أستاذ في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية ورئيس قسم القانون الخاص فيها. أستاذ في معهد الدروس القضائية. رئيس مجلس القضاء الأعلى.

من آثاره المطبوعة: نظرية العقد، أصول المحاكمات الجزائية: دراسة مقارنة، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء: في مبادئها القانونية وأوجهها العملية، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الغير، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي: الخطأ والضرر، أثر القضية المحكوم فيها جزائيًا على الدعوى المدنية، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية (٢).

**عاكف الفايز** (۱۳۳۱ - ۱٤۱۸ = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۸م) برلماني وزير، وجيه قبَلي.

نظركة العقد



ولد في عمّان، وحصّل فيها الثانوية، وواصل تعليمه في جامعة عالية بلبنان. سيخ مشايخ بني صخر. رئيس تشريفات العشائر في الديوان الملكي الأردني. انتُخب نائبًا في البرلمان عن بدو الوسط ثماني مرات، وعضوًا في مجلس الأعيان أربع مرات، وتولى منصب الوزير (١٢) مرة في وزارات مختلفة، ترأس مجلس النواب الأردني البرلماني العربي مدة، ذو نزعة وطنية وضح البرلماني العربي مدة، ذو نزعة وطنية وضح قومي عربي، وكانت له علاقات واسعة مع الدول العربية وخاصة مصر، والعائلة المالكة في السعودية. مات في ١١ ذي الحجة، ٨ نيسان (أبريل) (٢).

(٣) خارج النص ص٨٥، أولئك الراحلون ص١١٥.

<sup>(</sup>۱) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٨٤، موسوعة أعلام مصر ص٢٨٦، الأهرام ع٢١٨١٤ (١//١/١٧) ١٤٢٦/١/١٧).

 <sup>(</sup>۲) سنة الوفاة من معجم أسماء الأسر والأشخاص ص١٩١٨.



عاكف الفايز رأس الاتحاد البولماني العربي

**عالم سبيط النيلي** (١٣٧٦ - ١٤٢١هـ = ١٩٥٦ - ٢٠٠٠م) متفلسف كلامي متشيع.



نسبته إلى ناحية النيل التابعة لمدينة الحلة بالعراق. حصل من الاتحاد السوفيتي على الماجستير في الهندسة الإلكترونية، ودبلوم في اللغة الروسية. ويبدو أنه صاحب فكرة أو نظرية «القصدية»، ولكن التعصب والانحراف في كتاباته إلى فرقة التشيع واضح حدًا، فأنى له «القصدية» التي تخالف جموع أمة الإسلام؟ وهناك «رابطة القصدية» في البحرين تنشر مؤلفاته. وله قصيدة يتضجر فيها كثيرًا من أهل السنة، لأنه يراهم في فيها كثيرًا من أهل السنة، لأنه يراهم في يفرُّ منهم!! إنها القصدية، يعني الوسطية ينا قوم! ألا تعجبون! توفي في ١٧ جمادى يا قوم! ألا تعجبون! توفي في ١٧ جمادى الأولى، ١٧ آب.

ومما وحدت له من مطبوع: الحلُّ الفلسفي بين محاولات الإنسان ومكائد الشيطان، ملحمة جلجامش والنصُّ القرآني، أصل الخلق وأمر السجود بين الأنا وبين الولاية والتوحيد، النظام القرآني (جـ١)، اللغة

الموحدة (٢ج).

ومما لم يبين وضعه: الشهاب الثاقب المحتج بكتاب الله في الرد على الناصب أحمد الكاتب، الوجه الآخر للشيخين، نجوم القرآن المبين في ولاية أمير المؤمنين، وجوب الشهادة الثالثة، القرآن الكريم في رحلة الكشف وحوارية الكفر والإيمان، الطب القرآني، بين الانغلاق الديني والنشوز الثقافي. ومؤلفات أحرى له أوردتما في الثقافي. ومؤلفات أحرى له أوردتما في التحلة معجم المؤلفين)(١).

عالم عبدالحميد (۲۰۰۰ - ۲۰۰۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عالية أحمد سوسة (١٣٦٩ - ١٤٢٤هـ = ١٩٤٩ - ٢٠٠٣م) باحثة في التاريخ.

من بغداد. دكتورة. ابنة المهندس والباحث أحمد سوسة، الذي كان يهوديًا فأسلم. عملت أستاذة في قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة بغداد، وموظفة في البنك الدولي. قُتلت في انفجار مبنى الأمم المتحدة في بغداد أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق يوم الاثنين ٢١ جمادى الآخرة، ١٩ آب.

لها كتابات ودراسات عديدة، واهتمت عولفات والدها، وأشرفت على إصدار محموعة منها بعد وفاته.

ومن عناوين كتبها: بحوث مهرجان المؤرخ تويني (إشراف على الإعداد والطبع مع هاشم التكريق)، صور صمود العراقيين أمام الغزو الأجنبي في العصور الحديثة، فهرس مفصل بالعربية تحقيق ملف من سجلات مندوب الخارجية الفرنسية الخاصة بالعراق مندوب الخارجية الفرنسية الخاصة بالعراق مندوب الخارجية الفرنسية الخاصة بالعراق

(۱) كلمات عنه في المجلة الإلكترونية (أدب فن) ۱۸/۸/۲۰۰۷م.

مشروع کتاب عن بغداد (۲).

#### عامر بن إبراهيم صمب (١٣٥٦ - ١٤٠٧ه = ١٩٣٧ - ١٩٨٧م) أديب باحث.

ولد في مدينة كِبْمير بالسنغال. درس على عدد من الشيوخ، وأخذ عنهم الفنون والعلوم العربية والإسلامية، وحصل على الدكتوراه. تولى إدارة المعهد الأساسي لإفريقيا السوداء (إيفان)، وقد اجتهد في اكتشاف وتجميع المخطوطات العربية الإسلامية بالسنغال وإفريقيا عامة، وما اكتشفه ونسَّقه حمل اسمه في المعهد المذكور، وأعدَّ عنه بحثُ دكتوراه دولة.

وصدر له كتاب في الجزائر بعنوان: الأدب السنغالي العربي: الهدية السنغالية من المرجان في العقود الأدبية للعربان<sup>(٣)</sup>.

### عامر إبراهيم عبدالهادي (١٣٨٣ - ١٤٢٧ه = ١٩٦٣ - ٢٠٠٦م)

من مدينة نابلس. أسَّس إذاعة (راديو المحبة) في نابلس عام (١٤١٧هـ) ١٩٩٧م، وكانت أول إذاعة فلسطينية خاصة، وقد طورَّها لخدمة الإعلام الفلسطيني، وضمَّ أكثر من (٢٠) إذاعيًا وصحفيًا. وقد تعرَّض مقرُّها للقصف وصودرت أجهزته عدة مرات. سافر إلى دبي وأسهم في إنشاء شركة هناك، وتوفي في حادث سير يوم الجمعة ٩ شوال، ١٠ نوفمبر (١٠).

#### عامر أحمد العقاد (١٣٥٥ - ١٤٠٥هـ = ١٩٣٦ - ١٩٨٥م) أديب جمَّاعة.

 <sup>(</sup>۲) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢١٨/٤، مدونة الدكتور إبراهيم العلاف ٢٠١٢/٨/٢٥م.

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٤) مدينة نابلس الإلكترونية ١١/١١/٢م.



من عائلة أدبية نبغ فيها الأديب الراحل عباس محمود العقاد عم عامر العقَّاد. تلقَّى علومه على يد عمه، ولازمه عشر سنوات حتى تاريخ وفاته عام ١٣٨٤ه (١٩٦٤م)، فتلقى عنه علوم الأدب والتراجم والسير، والنقد الأدبي وأصوله. وهو أحد دارسي كلية الحقوق. رأيته في إحدى الندوات الأدبية بالرياض، وكان معلولًا يستشفى. ولم يكن ذا ثقافة عالية. وسمعت البعض يتحدث عن تصرُّفه في ميراث عمه الأديب عباس محمود العقاد ووضع يده على كتبه وعقوده مع الناشرين واستئثاره بما، وما إلى ذلك. عفا الله عنا وعنه. إضافة إلى ذكره أشياء لا تليق عن الحياة الخاصة في حياة عمه الأديب، من غرامياته وما إلى ذلك، كما ذكر ذلك تلميذه محمد خليفة التونسي.

الى استاذ نا الرفاعي مع عد لرزير الرفاعي مع عد لرزير الرفاعي مع المستدر المرفاعي مع المستدر المرفاعي المرفعية المستدر المرفعية المستدر المرفعية المرفعية المستدر المرفعية المرف

عامر العقاد (خطه)

أما مؤلفاته وآثاره الأدبية، فقد أحصيت في كتاب صدر في ترجمته أو تأبينه بعنوان: عامر العقاد: كلمات وذكرى/ بأقلام طائفة من الأدباء، منها:

آخر كلمات العقاد، لمحات من حياة العقاد، غراميات العقاد [جزء من كتاب لمحات..]، صالح جودت في مفترق الطرق ودراسة في شعره ونثره، أحمد أمين حياته وأدبه، صوت السماء (بلال بن رباح)، المثال النادر (خديجة بنت خويلد)، حرب الأكاذيب (الشيوعية)، جمال عبدالناصر (حياته وجهاده)، وجاء مايو.. دراسة للكفاح الوطني السوداني، العقاد في معاركه السياسية والأدبية، ذكرياتي مع عاهل الجزيرة العربية/ عباس محمود العقاد إعداد). وآثار أحرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (۱).

عامر بوترعة (١٣٦٧ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٤٧ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عامر خليف العنزي** (۱۳۹۳ - ۱۲۲۵ه = ۱۹۷۳ - ۲۰۰۰م) قيادي جهادي.



من الكويت، ذكر أنه زعيم خلية «أسود الحزيرة»، وأنه الزعيم الروحي للناشطين الإسلاميين المسلحين بالكويت، وأن تنظيمه

(١) الفيصل ع٩٨ (شعبان ١٤٠٥هـ) مع إضافات.

هذا مرتبط بالقاعدة، وأنه كان ينوي تنفيذ هجمات ضدَّ أهداف أمريكية وحكومية، لكن نفى زميل لهم في لندن وجود خلية بهذا الاسم، وأنه من «فبركة» جهاز أمن الدولة. وقد استسلم صاحب الترجمة، وقتل ثمانية من مجموعته، وسُجن آخرون، أما هو فقد ذكر أنه توفي بعد اعتقاله يوم الثلاثاء ليلًا ٢٨ محرم، ٨ شباط(٢).

#### عامر السيِّد عثمان (۱۳۱۹ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۸م)

عالم فقيه، متمكّن في أصول القراءات وطرقها الصحيحة، حجة في علوم القرآن، مرجع في تصحيح المصاحف وضبطها.



ولد في قرية ملامس بمحافظة الشرقية في مصر، أجاد حفظ القرآن الكريم وهو لا يتجاوز التاسعة من عمره، ثم صار قارئًا مرموقًا في محافظة الشرقية، والتحق بالأزهر ودرس القراءات. وقامت ثورة ١٩١٩م فناصرها، ثم تفرغ لكل ما يتصل بعلوم القرآن، ويبحث مخطوطاتها في مخازن المكتبات القديمة، يراجعها ويحققها. وفي سنة ١٣٥٤ه، اتخذ مجلسًا لنفسه في ساحة الأزهر بعد أن شهد له العلماء وأئمة القراءات بالنبوغ والقراءة والإقراء، وقام بتصحيح ومراجعة المصاحف للمكتبة

(۲) الحياة ع٠٩٥١ (١/١/١١٤١٩)، الأهرام
 ع٥٦١٦ (١/١/١/١١٩)، الشرق الأوسط ع٥٧٥٠
 (٥/١/٢٦١ه).

الحلبية والمطبعة الملكية في عهدي الملك فؤاد ثم فاروق، وأصبح إمامًا كبيرًا في القراءات، ولذلك عين أول أستاذ للقراءات عند إنشاء أول معهد للقراءات بالأزهر عام ١٣٦٢هـ، وتخرج على يديه كثير من القراء، أمثال محمود الحصري ومصطفى إسماعيل والمنشاوي وغيرهم، كما تلقى القراءة عليه عدة وزراء. وفي عام ١٣٦٧هـ عيّن شيخًا لمقرأة الإمام الشافعي، وهي من أكبر المقارئ المصرية. وأشرف على تنفيذ مشروع المصحف المرتل عام ١٣٨٣هـ. وكان يوزع مؤلفاته في القراءات مجانًا على تلاميذه وعلى محيى كتاب الله. سافر إلى السعودية بعد إلحاح ليكون مستشارًا لمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة لتصحيح المصاحف عام ٤٠٤ه، وهناك راجع عليه الشيخ الحذيفي قارئ السعودية تسجيلًا كاملًا للمصحف المرتل. وظل مرجعًا لعلوم القرآن وتاريخ المصحف بالمدينة حتى وافته المنية. وقد توفي وهو يستمع إلى تسجيل شيخ القراء بالمسجد النبوي الشريف إبراهيم بن الأخضر القيم في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوم ٤ شوال، ٢٠ مايو. ومن عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: فتح القدير شرح تنقيح التحرير، نظم تنقيح فتح الكريم في أوجه القرآن العظيم من طريق الشاطبية (مع أحمد الزيات وإبراهيم السمنودي)، رسالة في رواية رويس عن يعقوب الحضرمي من غاية ابن مهران، كيف يتلقى القرآن: آداب التلاوة وأحكام التجويد، لطائف الإشارات لفنون القراءات/ شهاب الدين أحمد بن محمد العسقلاني (تحقيق وتعليق بالاشتراك مع عبدالصبور شاهين)(١).

عامر بن الصادق التونسي (۱۳۴۱ - ۱۴۱۱ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۰م) کاتب مسرحي وشاعر غنائي.



ولادته بمدينة صفاقس التونسية. درس الترجمة بالمراسلة، وحصل على شهادة البروفيه العربية (المتوسطة). ثم درّس، وعمل في إذاعة صفاقس مختصًا بمصلحة المسرح والمنوعات التمثيلية، ومارس الإخراج المسرحي في جمعية الشبان المسلمين، وكان عضوًا في عدد من الجمعيات والاتحادات. ذكرت له تسع مسرحيات، وخمس أخرى مقتبسة، ولم يبيَّن وضعها، من كونها طبعت أو مثلت، أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين).

وله ديوان مخطوط، ومثله مذكراته. إضافة إلى مئات الأغاني بالفصحى والعامية<sup>(١</sup>).

عامر الطاهر الدغيس (۱۳۵۲ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۳۳ - ۱۹۸۰م) حزبي، محرر عقود.



من مواليد طرابلس الغرب، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة، أسهم

في تأسيس النادي الليبي بالقاهرة، واشترك في تحرير مجلة «صوت ليبيا»، الصادرة عن النادي، كما شارك في تأسيس وإدارة وتوجيه «الاتحاد المهني للنقابات العمالية والحرفية» الذي ضمَّ ٢٥ نقابة. عمل محاميًا ومحرر عقود، وأسهم في توحيد الحركة العمالية، وعمل مستشارًا ومحاضرًا قانونيًا، وهو أحد مؤسّسي حزب البعث العربي الاشتراكي وأمينه العام في ليبيا. اعتُقل أثناء ما سمي بالثورة الشعبية عام ١٩٧٣م، واعتقل مرة أحرى عام ١٤٠٠هد (١٩٨٠م). اغتيل داخل السجن في ١١ ربيع الآخر، ٢٧ شباط (فبراير)").

عامر عبدالعزیز سلیم (۱۰۰۰ - ۱۶۳۰ = ۲۰۰۹ - ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

عامر عبدالله عمر (۱۳٤٣ – ۱۹۲۳ه؛ = ۱۹۲۴ – ۲۰۰۲م) کاتب شیوعي ثوري.



ولد في عانة بالعراق. من أسرة فقيرة جدًا، ثم كان قياديًا يساريًا، وشارك في تفعيل دور الحزب الشيوعي وتوحيد صفوفه، وكتب الكثير في التنظير الشيوعي الماركسي، حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي!

من كتبه: أربع قصص عالمية/ تولستوي وغيره (ترجمة)، تعريف العدوان في القانون الدولي (مع آخرين)، الطريق التاريخي

(٣) سجل بأسماء شهداء وضحايا القتل ص٤٥، موقع الجهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ٢٠٠٨/١١/١٦م، موقع ليبيا المستقبل ٢٠١٢/٢/٢٦م.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

لوحدة الأمة العربية، قضايا عربية، المفهوم المادي للتاريخ/ بليماتوف (ترجمة)، مؤامرة على السلام، مقوضات النظام الاشتراكي العالمي وتوجهات النظام العالمي الجديد، رحلة إلى جزيرة الحرية(١).

#### عامر عبدالهادي = عامر إبراهيم عبدالهادي

عامر محفوظي بن المبروك بن مزوز (P371 - 1781a = 1981 - P. 174) عالم مفت.



ولد في مدينة مسعد جنوب ولاية الجلفة بالجزائر، حفظ القرآن على والده وهو طفل، وحفظ متونًا على الشيخ مسعودي عطية، ثم كان مدرِّسًا ومرشدًا في بعثة الحج، وأمَّ وخطب ودرَّس وأفتى، وانتخب رئيسًا للمجلس العلمي لولاية الجلفة، وكان عضوًا في لجنة الفتوى ومقررًا لها، وناظرًا للشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، ثم عيِّن رئيسًا للجنة الفتوى، وبعد التقاعد تفرّغ للعمل الدعوي والفتوى والإصلاح بين الناس، وكان غزير المعارف، مثَّل الولاية في العديد من الملتقيات الدولية والوطنية في مجال الفكر الإسلامي. وتتلمذ عليه عدد من المشايخ، وتوفي عصر يوم الأربعاء ٢٤ جمادي الأولى، ٢٠ مايو (أيار).

له مؤلفات ومخطوطات عديدة، منها: تحفة

(١) الزمان ٢، ٢/٢/٣م، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤/٣ ٣٢، معجم المؤلفين العراقيين ١٨٦/٢.

السائل بباقة من تاريخ سيدي نايل، الطرفة المنيرة في نظم السيرة(٢).

### عامر محمد بحيري (1771 - 1.316 = 1111 - 1.011)

من شعراء أبولو.

ولد في مدينة قليوب بمصر، تخرَّج في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، ودرَّس في بلده وفي السعودية، ثم نقل إلى العمل بوزارة الثقافة في القاهرة، وكان عضوًا بلجنة الشعر في الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ونال جائزة في التأليف المسرحي، وقد بدأ رحلته مع الشعر متأثرًا بتجديد أحمد شوقي وآخرين، ونظم الشعر الوطني والإسلامي والاجتماعي والإنساني والملحمي والتمثيلي والوجداني. التقي بأعلام الشعر المعاصر، وحافظ على الأصالة الفنية للشعر، والالتزام بأصول العروض الخليلي. وآثر الشعر الغنائي العاطفي، والتأمل الصوفي المشرق، والهيام بالطبيعة المصرية. وكان آخر حديث صحفى له في جريدة الأهرام، الذي تحدث فيه عن تجربته المتميزة في ترجمة الشعر إلى

ومما كتب في شعره: عامر بحيري شاعرًا/ حسن محمد عازل (رسالة ماجستير – جامعة الأزهر، ١٤٠٥هـ).

له خمسة عشر ديوانًا، وترجم عشر مسرحيات لشكسبير شعرًا.

ومن ملاحمه: أمير الأنبياء، هداة البشرية، خالد بن الوليد، إيزيس وأوزيريس، ملحمة الجلاء، مصر المنتصرة، الأمين والمأمون، ديوان عامر.

وله كتب معدة للطبع هي: حصاد السنين، من الشعر الفارسي، في رياض النبوة، مقالات في الأدب والنقد. ومؤلفات أخرى

عامر محمود الألفي (0371 - . 731 a = 5791 - 99914) مخرج وممثل مسرحي. وهو المعروف بنبيل الألفي.

له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(").



ولد بقرية سنهوت في مركز منيا القمح بمصر. حصل على دبلوم المعهد العالى للفنون المسرحية، ودراسات في فنّ المسرح بباريس. مدرس التمثيل والإخراج في المعهد المذكور، مؤسِّس ومدير مسرح الحكيم، عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، رئيس قطاع المسرح، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. أستاذ بأكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، خبير بالمسرح في قطر. أخرج نحو ٢٠ عرضًا مسرحيًا، ومثَّل مصر في العديد من المؤتمرات والملتقيات العربية.

وله: محاكمة الإنسان في حديقة الحيوان/ فیرکود (ترجمة مع شوقی خمیس)، مختارات (٣) الأهرام ع٢٠١٠٤ (٢٠/١٠/١٠)، وع ٢٧١٠٤ (١٤٠٨/١١/٢٦)، معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) موقع وافي كوم (إثر وفاته).

من مشاريع نبيل الألفي(١).

عاهد إسماعيل اللبدي (١٣٢٧ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٩ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عاهد شاكر** (۱۳۲۹ – ۱۶۱۸ه؟ = ۱۹۰۰ – ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عايد فضل الشعراوي** (۰۰۰ - ۱۲۳۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۰م) اقتصادي إسلامي.



من فلسطين. غادرها لطلب العلم، فحصل على إجازة في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة بيروت العربية، ثم الماجستير والدكتوراه من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية، وعمل أستادًا في كلية إدارة الأعمال الإسلامية منذ تاريخ تأسيسها عام ١٤٠٨ه في بيروت وحتى وفاته. كما درَّس في كلية الدعوة الإسلامية بيروت بضع سنين. وكان رجل الاقتصاد والمصارف الإسلامية، وتتلمذ عليه أفواج من الطلبة. توفي يوم ٢٤ ذي القعدة، ٢١ مترين الأول.

وله كتب، منها: حدود تدخل الدولة الإسلامية في النظام الاقتصادي (رسالة دكتوراه)، التلويث الفكري والإعلامي، المصارف الإسلامية، دراسة علمية فقهية للممارسات العملية. وغيرها(٢).

عايدة توفيق (۱۹۰۸ - ۱۹۸۸ه = ۰۰۰ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عايدة حسن صالح (١٣٥٣ - ١٤٢٥ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٤م) محررة صحفية.

بحازة في الآداب من قسم الصحافة بجامعة القاهرة. بدأت العمل بجريدة المساء عام ١٣٨١ه (١٩٦١م)، واشتهرت بتحرير باب العلوم. وكانت مسؤولة عن رئاسة القسم الخارجي بجريدة المساء، ثم انتقلت إلى جريدة الجمهورية فكانت نائبة لرئيس التحرير، متخصصة في الترجمة السياسية. وحصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للعلوم والفنون. ماتت في شهر ربيع الأول، أيار (مايو)(١٠).

عائدة راغب الجراح ( ۱۹۲۰ - ۲۰۰۱ م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

عايدة الشريف (١٣٥٥ - ١٤١٧هـ = ١٩٣٦ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عائدة عبدالعزيز أبو زهرة** (١٣٥٠ - ١٤٢٦ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٥م) أديبة شاعرة.

من القاهرة، مجازة في اللغة العربية من جامعتها، درَّست في مصر والسعودية، عضو رابطة الأدب الحديث، وجماعة شعراء الإسلام، ورابطة الأدب الإسلامي، وجماعة الإنحاء الديني. حصلت على عدد من الجوائز.

صدر لها مجموعة من الدواوين والكتب، مثل: مشيناها خطى، على ضفاف الحياة، بسمات على الشفاه، أيام وذكريات، قطوف دانية (<sup>4</sup>).

#### عائدة علي اليافعي (١٣٦٥ - ١٤١٤هـ = ١٩٤٦ - ١٩٩٤م)

ناشطة نسائية ماركسية.

ولدت في مدينة عدن، أنهت المرحلة الثانوية، والتحقت بعدد من الدورات السياسية في الاتحاد السوفيتي، تعينت بعد استقلال الجنوب اليمني رئيسة لاتحاد نساء اليمن، وانتخبت عضوًا في رئاسة مجلس الشعب، ونائبة لوزير الإعلام والثقافة، وبعد الوحدة عينت رئيسة لاتحاد نساء اليمن الموحّد، وعضوًا في مجلس النواب، وقد انضمّت إلى تنظيم الجبهة القومية عام ١٣٨٤ه، وتولّت مع زميلات لها تشكيل النظام النسائي مع زميلات لها تشكيل النظام النسائي التعاميل) ومنهجه الفكري الماركسي، ولما أقصي عن أمانة الحزب أقصيت هي عن أعاد نساء اليمن (٥٠).



عائدة على اليافعي كانت رئيسة لاتحاد نساء اليمن

<sup>(</sup>٢) مما ذكره حسن بن محمد الرفاعي في موة ع ره: ١٠ى عيمي نمر البارد والبداوي الحواري (بعد وفاته).

 <sup>(</sup>٣) معلومات من جريدة الأهرام إثر وفاتها، ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص1٦٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأدب الإسلامي ع٤٧ (١٤٢٦هـ) ص١٠٦٠.(٥) موسوعة الأعلام للشميري.

عايدة محمد الشعراوي (۱۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عايش بن علي الهنادوه (۲۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

عائشة راتب = عائشة بنت محمد سعاد راتب

عائشة صبري = عائشة محمد صبري

عائشة بنت طاهر سنبل (۱۳۲۰ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۶م)

شيخة صالحة ناسكة، أسند نساء وقتها. قرشية حنفية. ولدت في المدينة المنورة، وتلقت فيها مبادئ العلوم، وأجاز لها والدها وهي صغيرة، فتفردت عنه، وعلا سندها. وهي تروي عن والدها عن أبيه، المحدث الفقيه محمد سعيد سنبل صاحب الأوائل السنبلية المشهورة. وأخذ عنها الكثير من الفضلاء وأهل العلم وطلبته. وقد تزوجها الشيخ جمال بن عبدالله سنبل، وكان من مؤسسى وزارة الخارجية مع الملك فيصل. وسكنت معه في مكة مدة، ثم عُيِّن في القنصلية السعودية بالإسكندرية فانتقلت معه وأولادها، وبعد مدة ليست بطويلة توفي وبقيت أرملة وهي حديثة السن، وعندها أطفال أيتام، لا يعدو أكبرهم سن الخامسة عشرة، فقامت على تربيتهم وتعليمهم. وكانت كثيرة الإحسان والصدقة، حسنة المعاملة، صوَّامة قوَّامة، محتهدة في الطاعة. توفيت في صبيحة يوم الخميس ٨ جمادي الأولى بجدة، ونقلت إلى

المدينة المنورة ودفنت بالبقيع بوصية منها. وخرَّج لها أحمد عبدالملك عاشور تُبتًا(١).

عائشة عبدالرحمن = عائشة بنت محمد على على على على على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد المحمد

عائشة غطّاس (۱۳۸۱ - ۱۶۳۲هـ = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۱م) باحثة في التاريخ الوطني.

من الجزائر. نالت شهادتي الماجستير والدكتوراه في التاريخ من معهد التاريخ التابع لجامعة الجزائر، وكان إطار تخصصها الزمني هو العهد العثماني، والعلمي هو الحياة الاجتماعية، ولاسيما حياة المرأة وتطور المحتمع، ودرَّست في الحامعة نفسها، وفي جامعة غرداية، وجامعة أدرار، وأشرفت على رسائل علمية، وشاركت في مؤتمرات خارج البلد، وكانت تحسن العربية والفرنسية، وتطالع بالتركية والإنحليزية، وكتبت بحوثًا في موضوعات تاريخية متخصصة، وأرشدت طلابًا إلى الكتابة في موضوعات قريبة من توجهها. قُتلت بيد لصوص اقتحموا غرفتها شرقى العاصمة يوم الاثنين ٧ جمادي الآخرة، ١٠ مايو. من كتبها: الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسّساتها، العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر (١٦١٩-١٦٩٤م)، الحرفيون في محتمع الجزائر خلال العهد العثماني (رسالة دكتوراه)، محتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني (خ)، ثم طبعت رسالتها الدكتوراه بعنوان: الحرف ولحرفيون بمدينة الجزائر ١٧٠٠-١٨٣٠م: مقاربة اجتماعية اقتصادية (٢).

(١) من مذكرات أحمد عبدالملك عاشور (إعداد الشيخ محمد الرشيد).

 (۲) مما كتبه أبو القاسم سعدالله بتاريخ ۲۰۱۱/۰/۱۲م
 ونشر في موقعه بتاريخ ۱۰ يونيو ۲۰۱۲م، صحيفة الخبر ۲۰۱۱/۰/۱۲م.

عائشة بنت محمد سعاد راتب (۱۳٤٦ - ۱۳۲۵ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۳م) حقوقية وزيرة.

من مصر. نالت شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م)، عملت في مجلس الدولة، أستاذة القانون الدولي بجامعة القاهرة (أول امرأة في هذا المنصب من مصر)، سفيرة مصر بالدانمارك وألمانيا الاتحادية، وزيرة الشؤون الاجتماعية والتأمينات في أكثر من دورة، في عهد السادات ومبارك، واستقالت أثناء الثورة الشعبية على حكم الأخير، وكانت عضوًا في لجنة العمل بحزب الاتحاد الاشتراكي (حزب حسني مبارك)، رأست الدورة الثالثة للجنة المرأة بجامعة الدول العربية، شاركت في مشروع قانون الأحوال الشخصية، رئيسة إدارة جمعية القانون الدولي، نشطت اجتماعيًا. توفيت يوم السبت ٢٤ جمادي الآخرة، ٤ مايو. كتبها: تاريخ ما أهمله التاريخ: ترويها الدكتورة عائشة راتب/ عمر بطيشة، التنظيم الديبلوماسي والقنصلي، الصهيونية العالمية وإسرائيل (مع حسن ظاظا ومحمد فتح الله الخطيب)، القانون الدولي العام (مع حامد سلطان وصلاح الدين عامر)، الفرد ومركزه في القانون الدولي (دكتوراه)، المنظمات الإقليمية والمتخصصة (مع آخرين)، النظرية المعاصرة للحياد، ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، العلاقات الدولية، العلاقات الدولية العربية، المناطق المنزوعة السلاح، بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي الإسرائيلي، التنظيم الدولي(٣).

عائشة محمد صبري (۱۳۳۳ - ۱۹۲۶هـ = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۳م)

من رائدات التعليم الموسيقي في العالم العربي.

(٣) ۱۰۰۰ شخصية نسائية مصرية ص٦٨ وإضافات.

ولدت في القاهرة، حصلت على دبلوم من معهد التربية الموسيقية، مع دراسات موسيقية بمعاهد إيطاليا وإنجلترا والمحر، وعلى يد كبار الموسيقيين، وأجادت عدة لغات، وعملت أستاذة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ثم عميدة لها، وكانت أول عميدة مصرية للكلية بالزمالك، ونائبة لرئيس المحمع العربي للموسيقي بجامعة الدول العربية، وعضو المحلس الأعلى للمعاهد العالية، وعضو اللجنة الوطنية للموسيقي للمجلس الدولي، ورئيسة قطاع التربية الموسيقية بالمحلس الأعلى للجامعات، وعضو مجالس إدارة جمعيات السيدات المسلمات، وغيرها... وماتت في شهر رمضان، نوفمبر.

ومن مؤلفاتها: نظريات الموسيقي تغني (مع أميمة أمين) <sup>(۱)</sup>.

#### عائشة بنت محمد على بن عبدالرحمن (بنت الشاطئ) (1771 - 11312 = 7111 - 1119) أديبة ناقدة، باحثة إسلامية قديرة، مؤلفة مشهورة.

من دمياط بمصر، حفظت القرآن الكريم في الكتّاب، وتربَّت تربية إسلامية على يد والدها الذي كان يدرِّس في معهد دمياط الديني، تخرجت من مدرسة المعلمات، وتزوجت من أستاذها أمين الخولي الذي تزعم الدفاع عن طه حسين. حصلت على الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة في دراسة نقدية لرسالة «الغفران» للمعري، وتخصّصت في الذخائر العربية والإسلامية توثيقًا وتحقيقًا ودرسًا، وفي الدراسات القرآنية اللغوية والبيانية، وذكرت أن القضية التي شغلت حياتها هي وصل علوم اللغة بالقرآن الكريم. وكانت أستاذة اللغة العربية بجامعة عين شمس، وأستاذة التفسير والدراسات (١) ۱۰۰۰ شخصية نسائية مصرية ص٢٩، مع إضافات.

العليا بكلية الشريعة بجامعة القزويني، ومنتدبة بمعهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربية، وكذلك عركز تحقيق التراث بدار الكتب القومية بالقاهرة، وأستاذة زائرة في جامعة أم درمان، والخرطوم، والقاهرة فرع الخرطوم، وجامعة الجزائر، وبيروت العربية، والإمارات، وكلية التربية للبنات بالرياض. وكانت عضوًا في هيئات علمية عديدة، منها المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، والجالس القومية المتخصصة، والجلس الأعلى

للثقافة، وهيئة الترشيح لجائزة الدولة التقديرية للآداب، ومحررة لقضايا الفكر العربي والإسلامي بجريدة الأهرام منذ سنة ١٣٥٤ه وحتى شهر وفاتها. واختيرت واحدة من عشر شخصيات عالمية لعام ١٤١٢هـ. وحصلت على جوائز وأوسمة عديدة، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى بمصر، وجائزة الملك فيصل العالمية عام ١٤١٤ه للأدب العربي مناصفة مع وداد القاضي.

وقد عُرفت باسم «بنت الشاطئ» منذ أول مقال أدبي، كتبته ونشرته في الأهرام عام ١٣٥٥ه (١٩٣٦م) بسبب ظروف عائلتها المحافظة. وكانت تقول عما سمى بتحرير المرأة: إن ذلك مهزلة أليمة موجعة! وما كتب فيها:

بنت الشاطئ من قريب: الدكتوراه عائشة محمد على عبدالرحمن الحسيني/ حسن جبر.

رحلة في أمواج الحياة/ وفاء الغزالي. أبحاث دلالية ومعجمية/ نادية رمضان النجار (وهو بحث في مؤلفاتما ولاسيما:

ما أذال أ عيسه معلى بقليم ووهراني وكلما فعمد بالكنابة إليك لأصنف لك مدى فورى بك، وأنسى بلقائك ،وشكرى لما لقيت مسكرمك وعفاويك ، أعياني البيالد وعصى العّلم. ودُر عرفيك منذ صبانا الباكر . مرهفة الشبور صافية الحسب حبة الضمير ، فاسأل قلبك الكسير ينبئك أنى لم أن ما عبيك لان الساعات المهنيئة الت أمضينط معك في سروا والتي مرك سراعا كالم سعيد، ردني إلى أيامنا الوالى ، وأعادني إلى أمسنا الحلو الذي مضى وراح....

من المري : ١٢ شاري لبي

يا أعز أخذ وزميله ...

1907771

يا زالمه ،

#### عائشة عبدالرحمن (خطها)

التفسير البياني، والإعجاز البياني، ومسائل ابن الأزرق).

مساهمة الدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) في الأدب الإسلامي العربي/ ثمينة كوثر (رسالة دكتوراه من الجامعة الملية الإسلامية بالهند، باللغة العربية).

عائشة عبدالرحمن ومنهجها في التفسير/ ريم صالح عيّاد (رسالة ماجستير من جامعة القدس).

الأستاذة الدكتورة عائشة عبدالرحمن وجهودها في الدعوة إلى الله تعالى/ محمد صبري على (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر في شبين الكوم، ١٤٢١هـ). القصة عند الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء) وقيمتها الفنية/ عبدالناصر بدري أمين (رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر بأسيوط، ١٤٢٧هـ).

فنّ المقالة عند بنت الشاطئ: دراسة موضوعية ونقدية/ سعد محمد المكاوي (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر بالقاهرة، ١٤٢٤ه).

بنت الشاطئ وجهودها في التفسير البياني/

رحيم الأمين (رسالة ماجستير من جامعة معجم المؤلفين)(١). الأمير عبدالقادر الجزائري للعلوم الإسلامية،

> منهج بنت الشاطئ في التفسير البياني للقرآن الكريم/ مهند مرموص عبود (رسالة ماجستير - الجامعة العراقية، ١٤٢٨هـ). الدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) وجهودها في الفكر الإسلامي/ أشجان أحمد عبدالله (رسالة دكتوراه، بغداد، كلية العلوم الإسلامية، ١٤٢٧ه).

> ولها إنتاج غزير متميز، وكانت صاحبة قلم وفكر وإبداع، قلَّ نظيرها بين النساء المسلمات، ولا أعرف امرأة تضاهيها في الإنتاج الفكري القويم، في الأدب واللغة والدين والتاريخ، الذي بلغ حوالي (٦٠) كتابًا، ما عدا البحوث والمحاضرات والمقالات العديدة.

> ومن عناوين كتبها وتحقيقاتها: الأديبة العربية أمس واليوم، أرض المعجزات، الإسرائيليات في الغزو الفكرى، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، أم النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة خاطئة وقصص أخرى، بنات النبي عليه الصلاة والسلام، البيان القرآني ومشكلة الترادف، تراجم سيدات بيت النبوة رضى الله عنهن، التفسير البياني للقرآن الكريم، رسالة الصاهل والشاحج (تحقيق)، رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح (تحقق وشرح)، الريف المصري، القرآن والتفسير العصري، القرآن وحقوق الإنسان، القرآن وقضايا الإنسان، قراءة في وثائق البهائية، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ومعه محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لسراج الدين عمر البُلقيني (تحقيق)، من أسرار العربية في البيان القرآني، موسوعة آل النبي، نساء النبي عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى كتب أخرى عديدة أوردتها لها في (تكملة



عائشة النواير (۰۰۰ - قبل ۲۰۵ ه ؟ = ۰۰۰ - قبل ۱۹۸۶ م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

## عايض بن فدغوش الحارثي (١٣٧٩ - ١٤٢٩هـ = ١٩٥٩ - ٢٠٠٨م) مرشد واعظ.

ولد في ضواحى الرياض. حصل على الدكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص١٨٥، موسوعة أعلام مصر ص٢٨٧، دعوة الحق (محرم - صفر ١٤٢٥ه، ملف عنها)، الموسوعة العربية العالمية ١٦/٨٦، مصادر الأدب النسائي ص٤٦٢، المستقبل الإسلامي ع٩١٩ ص ٣٤، الفيصل ع٢٠٨ (شوال ١١٤١هـ)، الداعي ع١١ (ذو القعدة ١٤١٩هـ) ص ٣٢، عالم الكتب مج٤ ع٤ ص٥٣٦، محلة الحج س ٥٣ ع٩ ص٣٥، المنهل ٤٦٦٤ص ١٧٢، الجحلة العربية ع٠٢٠ ص٩٧، الإعلام والاتصال ع١٥٥ ص٦٢، معجم الأسماء المستعارة وأصحابها ص٨١ - ٨٢، موسوعة بيت الحكمة ٩٤/١، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٥٦/٢، المحتمع ١٣٣٠ ص١٢، الأزهر جه ۱ س۷۱ ص۱۰۸، وجه س۷۲ ص۱۳۲۲، موسوعة أعلام العرب المبدعين ٧٥٣/٢، التذكرة ١٦٠/٢، الدعوة (السعودية) ١٧٢٧ (١٠/٢١/١٤٢هـ) وهو نقد لها. الكتاب المعاصرون ص١٢٣، جائزة الملك فيصل العالمية ص١٦٦، شخصيات إسلامية معاصرة ص٥٩، الأهرام ع٣٠٩٣٤ (١١/١٠/١٧هـ)، الموسوعة العربية الميسرة ١٥٩٢/٣، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي ص٥٨٥، مع رجال الفكر في القاهرة ٢٠٧/١ (ومؤلفه شيعي، وفيه أنها قالت له: أنا شيعية تشيعت من التاريخ» قلت: ليس هـذا بمعناه الحقيقي، ففي الكتاب نفسـه أنحا نقـدت كتاب «الزهراء، لمحمد جمال الهاشمي» في ست صفحات، فلم يوافق المؤلف على نشره)، الأهرام عه ٤٤٣١ (٢٨/٣/٢٨) هـ) بقلم سناء البيسي.

في جامعة الإمام بالرياض. ثم كان من كبار المرشدين الدينيين في القوات المسلحة بالرياض. وكانت له إسهامات في التوعية الإسلامية بالحج. وقد عمل إمامًا وخطيبًا في مسجد إسكان البحرية. مات يوم الخميس ١٢ ربيع الأول، ٢٠ آذار (مارس)، وقد عرفتُ وفاته بعد أن صليت عليه في جامع الراجحي.

من تآليفه: المسائل الفقهية المنصوصة عند الإمام أحمد في طبقات الحنابلة (جمع وإعداد، رسالة ماجستير)، فتاوى تممُّ العسكريين، تفسير آيات الحج، آيات وأحكام مع ملخص لبعض فتاوى الصيام، أعمال الحبج ومخالفاته، رسائل في الحج، قبيلة بني الحارث قديمًا وحديثًا (لم يكمله، وذكر أنه سيطبع الجزء الذي كتبه)، شبهات الخوارج قديمًا وحديثًا (لم يكمله)، اختيارات ابن تيمية الفقهية: من أول كتاب الطهارة إلى آخر أحكام سجود السهو (رسالة دكتوراه، ٣مج)، أقسام التوحيد والموحدين. وله مقالات فقهية عديدة في معلة «الجندي المسلم»(۲).



# عباس أحمد بيومي (١٣٢٦ - ١٤١٢ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) ويرد اسمه في الجلة أحيانًا «عايض بن فدغوش الشدادي»، وينظر: الجزيرة (الصحفية) ١٤٢٩/٣/١٥هـ، وكتابه: رسائل في الحج.

#### عباس أحمد الريس (١٣٦٠ - ١٤١٢ه = ١٩٤٠ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عباس أحمد الزواوي (۱۳۳۳ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۸۸م) إداري ومالي وجيه.



ولد في مكة المكرمة، تخرج في مدرسة «الفلاح»، وتلقى علومه الدينية على كبار العلماء بحلقات المسجد الحرام، أمثال الشيخ عيسى رواس، والشيخ عمر حمدان، والسيد علوي عباس مالكي، رحمهم الله جميعًا. وكانت أول وظيفة تولاها كاتب حسابات السلف والتصنيف في الخزينة العامة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عام ١٣٥٤ه، ثم عيّن رئيسًا لديوان الموظفين العام، وعند تأسيس ديوان المراقبة العامة عمل بوظيفة مراقب عام المصروفات للدولة، ثم كان مديرًا عامًا لإدارات جريدة «الندوة». وهو أحد مؤسّسي «الجمعية الخيرية» بمكة المكرمة، وعمل أمينًا عامًا لها إسهامًا منه في أعمال الخير. وكان محبًا للخير، ساعيًا للإصلاح بين الأسر. توفي يوم الجمعة ١٠ ذي القعدة.

وكان كثير الاطلاع على الكتب العلمية والأدبية، وترك مكتبة زاحرة نحل من معارفها. ولا تُعرف له آثار أدبية مطبوعة، ولعله كان زاهدًا في نشرها في حياته، فبقيت مخطوطة في مكتبته(١).

(۱) الفيصل ع۱۲۹ (محرم ۱۲۰۹هـ) ص۱۱۲.

## عباس أحمد الشربيني (۲۰۰۰ - ۲۲۲۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

من مصر، رئيس البعثة التعليمية بالجزائر. قلت: ولعله نفسه الحاصل على دبلوم عال في العلوم الاجتماعية، والمفتش بالتعليم الثانوي في الإسكندرية، وقد وقفت على مجموعة آثار تحمل هذا الاسم الثلاثي،

مقدمة في علم الاجتماع/ أرمان كوفيلييه (ترجمة مع السيد محمد بدوي)، الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية (مع علي سامي النشار)، الأصول الأفلاطونية: التفاحة المنسوبة لسقراط/ أفلاطون (ترجمة وتعليق مع على سامى النشار).

وبالاسم الثنائي (عباس الشربيني): الحرب والمحتمع: تحليل اجتماعي للحرب ونتائجها الاجتماعية والثقافية/ جاستون بوتول (ترجمة)، تاريخ علم الاجتماع/ جاستون بوتول (ترجمة مع محمد عاطف غيث)، أخبار أبي نواس/ ابن منظور المصري (جمع ونشر).

عباس أحمد الشلبي (۱۳۲۳ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس أحمد صقر (۱۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) قارئ مجوِّد وكاتب محقِّق.



من الحفظة المجودين بالمدينة المنورة. لم ينقطع عن طلب العلم وقراءة القرآن في روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمدة تقارب نصف قرن من الزمن. ولم يغادر المدينة إلا لأداء الحج والعمرة أو زيارة أخيه في حدة. مات ليلة الاثنين ٢٦ - ٢٧ في المسجد النبوي وهو يؤدي صلاة العشاء جماعة. عليه رحمة الله.

حقق بعض الكتب، مثل: جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير/ للسيوطي (جمع وترتيب بالاشتراك مع أحمد عبدالجواد)، إحياء الميت بفضائل أهل البيت/ للسيوطي (تحقيق)، سداد الدين وسداد الدين في إثبات النحاة والدرجات للوالدين/ محمد بن رسول البرزنجي (تحقيق بالاشتراك مع حسين محمد علي شكري)، ثلاث رسائل للسيوطي (تحقيقه بالاشتراك مع حسين محمد علي شكري)، مع حسين محمد علي شكري، وهي: الباهر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهر؛ طرح السقط ونظم اللقط، شعلة

#### العباس بن إسماعيل المتوكل (١٣٤١ - ١٤١٠ه = ١٩٢٢ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس الأسواني = عبدالعزيز عباس

عباس إنعام خوجه بخاري (۱۳۰۷ – ۱٤۰۷هـ = ۱۸۸۷ – ۱۹۸۷م)

مفرئ

ولد في مدينة قوقند بأوزبكستان، حفظ القرآن الكريم وعمره (١٥) عامًا، تعلم العلوم الشرعية في بخارى، وسمرقند، وأفغانستان، فبلاد الهند، بجامعة دار العلوم ديوبند، ودرَّس هناك القرآن وعلَّمه. رحل (٢) المدينة ع٤٧٥٤ (١/١٠/١) ١٤٤٧٥) الترجمة نقط - دون المؤلفات - من هذا المصدر. ورسمه من منتدى الأهدين.

إلى بغداد وتلقَّى القراءات السبع على الشيخ عبدالقادر الخطيب، ثم استقرَّ بالمدينة المنورة، وقرأ على حسن الشاعر ومحمد على السندي، كما قرأ عليه كثيرون(١).

العباس بن بناصر الأمراني (۱۳۲۰ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۸۳م) عالم مشارك.



ولد في مكناس بالمغرب، أخذ عن أعلام القرويين بفاس، وتخرَّج عالمًا مشاركًا، درَّس بجامعة القرويين نحو (١٥) سنة، ثم كان قاضيًا بوجدة فصفروا، وعاد فدرَّس بالقرويين وبدار الحديث الحسنية، وكان آخر أساتذة «محمد المنوني» وفاة. توفي يوم السبت ٢٧ رمضان بفاس (٢٠).

عباس بيومي عجلان (١٣٦٢ – ١٤١٧ه = ١٩٤٣ – ١٩٩٦م) أديب ناقد.

ولد في قرية البتانون بمحافظة المنوفية، درس في المعهد النموذجي بالأزهر، وتخرَّج في كلية دار العلوم، وحصل على الماجستير والدكتوراه من قسم اللغة العربية واللغات الشرقية وآدابها بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم كان أستاذًا بكلية التربية في الجامعة نفسها، وأعير للتدريس بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وله قصائد متفرِّقة في صحف مصرية وعربية، ونال جائزة في صحف مصرية وعربية، ونال جائزة من المجمع اللغوي، وأحرى من جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي.

(۱) منة الرحمن ص١١١، إمتاع الفضلاء ١٩٠/١. (٢) معلمة المغرب ٢٩١/٢، قبس من عطاء المخطوط

 (۱) مستقد المعرب ۱۲۱۲۱، بيش من عطاء المحطوط المغربي ۱٤۱۸/٤، وهكذا وردت نسبته إلى أبيه..؟

وله دراسات في الأدب والنقد، منها: الإسلام في أدب الرافعي، المنفلوطي وأثره في أدب الرافعي، المنفلوطي : صوره وأساليبه الفنية (أصله دكتوراه)، المنفلوطي والنظرات، دراسات في الأدب الحديث، النقد السياسي والاجتماعي في شعر بيرم، السياسي والاجتماعي في شعر بيرم، الإبداع الفني في شعر الأعشى (أصله الإبداع الفني في شعر الأعشى (أصله ماحستير)، دراسات في الحديث النبوي، ماحستير)، دراسات في الحديث النبوي، القاياتي)، بلاغة الصمت (شعر)، البداية (مسرحية شعرية)، النبأ (ديوان مخطوط). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (").

عباس الترجمان = عباس علي بن الترجمان

عباس جعفر = الأمير عباس جعفر

عباس جمیل (۱۳۲۱ - ۱۳۲۵ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۰م) موسیقار مطرب.



من مواليد بغداد. تعلم الموسيقى في معهد الفنون الجميلة، وتعرَّف على المغنية (زهور حسين) في الإذاعة، وشكَّلا ثنائيًا غنائيًا، وغنَّت من ألحانه الكثير من الأغنيات، وغنى له مطربون عراقيون آخرون وعرب، وغنى هو أيضًا، ونال أوسمة كثيرة، ومنحته الحامعة العربية لقب (موسيقار). بلغ

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

رصيده أكثر من (٤٠٠) أغنية(١).

**عباس الحامض** (۱۳۳۳ – ۱۶۰۱ه = ۱۹۱۶ – ۱۹۸۱م) صحفي.



ولد في دمشق، وفي مدارسها تلقى تعليمه. امتهن الصحافة منذ شبابه، وبقي على هذه المهنة حتى آخر أيامه. عمل محررًا في عدد من الصحف، ثم كان سكرتيرًا لتحريرها) جريدة «القبس» (أو رئيسًا لتحريرها) الدمشقية. وكان نقيبًا للمحررين في الصحافة السورية..

والَّف: الباكورة (قصص)، أنشودة الفؤاد، أولاد النوات (°).

عباس حسن = عباس حسن الهواري

عباس حسن البليدي (١٣٣٣ - ١٤١٧ه = ١٩١٥ - ١٩٩٦م) مطرب ممثل.



من دمياط. بدأ أغانيه في الإذاعات الأهلية،

(٤) إذاعة العراق الحر ٢٠١٠/٢/٢٦م، الموسوعة الحرة ٢٠١٠/٢/٢٦م، المنارة (عراقية مستقلة) ع٩٩٧
 (٣/٢/٢٦م).

 (٥) الموسوعة الصحفية العربية ١٩٥/١، علماء دمشق وأعيانها ص٤٣، مدونة له لم تكتمل على الشبكة العالمية للمعلومات (١٤٣٧هـ).

ثم في الإذاعة الرسمية، والتزم بمقامات الشرق الأصيلة، ولحن، ولقب بمطرب العندليب. له في الإذاعة ٢٠٠٠ أغنية، وغنى في ٨ أفلام، وقدَّم على المسرح ألف ليلة وليلة. مات في ٧ جمادى الأولى(١).

عباس حسن الدیب (۱۳۳۷ - ۱۲۰۸ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۷م) شاعر متصوِّف.



ولد في القاهرة، حصل على شهادة الحقوق من جامعة فؤاد الأول، عمل موظفًا بوزارة الأشغال، وحملته وظيفته إلى مدينة ملكال جنوبي السودان، وعاد ليعمل مديرًا عامًا السركة العامة للأعمال الهندسية، واتجه إلى التصوف، وجعل من منزله ندوة أو حضرة أسبوعية يُقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الله وتنشد الأشعار، كما أذيعت له برامج في إذاعة القرآن الكريم وغيرها. توفي يوم الخميس ٢٦ ربيع الآخر، ١٧ ديسمبر. ذكر أنه وضع عشرين ألف بيت من المدائح النبوية، وقصائد في التوحيد والأناشيد الصوفية، وكان يصف نفسه بأنه من المدائح المداحين، وله مطولات (ملاحم)، إضافة إلى قصائد وطنية واجتماعية.

وطبع له من الدواوين: بين أمي والقرآن، إلى المالاً الأعلى، منازل الرضوان، معارج الأرواح، نور الصباح، ما بين زمزم والصفا، وصية إلى ولدي. وباسم «عباس الديب» مع الشاذلي العقادي لهما: «دعاء الفرج»(").

(١) أهل الفن ص٤٥.

(٢) موقعه الرسمي (استغيد منه في رجب ٤٣٢ هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية،.

عباس حسن السيسي (١٣٣٦ – ١٤٢٥ هـ = ١٩١٨ – ٢٠٠٤م) داعية قيادي مشهور.



من مدينة رشيد بمصر، من مؤسّسي دعوة الإخوان المسلمين مع الشهيد حسن البنا منذ كان طالبًا بالثانوية الصناعية، نشر الدعوة في الإسكندرية ورشيد، ثم في الجيش المصري عندما طلب منه الإمام الشهيد أن يكون من ضباط الصف، ويتطوّع في مدرسة الصناعات الحربية، ثم فُصل من الخدمة، وتابع نشاطه الدعوي في الفترة التي كان الإخوان فيها في السجون بالخمسينيات، وابتُلى في عهد الملك فاروق ثم عبدالناصر، وفي أعقاب خروجه من المعتقل عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م)، فكان من أوائل من حرك الدعوة، وفي بداية القرن الخامس عشر الهجري كان من مؤسّسي الدعوة خارج مصر. عرفه الإحوان من خلقه وكتبه وتربيته لجيل كبير كان له الفضل في تنشئته، وظل عاملًا للدعوة حتى آخر لحظات حياته، ولم يوهن عزيمته كونه مصابًا بالشلل النصفي، فقد كان يتابع وينصح. وكان دائم الابتسام مع القريب والبعيد، حتى مع السجّانين الذين يعذبونه، ومع إخوانه المسجونين، ويطلقون عليه (معلم الحبِّ والذوق)، ويعتبرون مدرسته الدعوية مدرسة الحبِّ في الله، وكان له دور كبير في إبعاد الشباب عن العنف، ويقول: «الدعوة إلى الله فن، والصبر عليها جهاد». ويقول: «هذا الدين لم يبدأ باستعمال العضلات، ولا خشونة الكلمات، ولا بالتصدِّي

والتحدِّي، ولكن بالكلمة الطيبة، والنظرة الحانية، قال تعالى: (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا). وكانت له دار نشر اسمها «دار القبس» يطبع فيها كتبه. مات في بلدته رشيد شمال مصر مساء الجمعة ٨ رمضان، ٢٢ تشرين الأول (أكتوبر).

وله مؤلفات، منها: حكايات عن الإخوان، حسن البنا: مواقف في الدعوة والتربية، الدعوة إلى الله حب: خطاب من القلب يتوج به كل رجل عاش قضية الأخوة في الله، دعوة الإخوان حب، الطريق إلى القلوب، في قافلة الإخوان المسلمين (٣جأو أكثر)، الذوق سلوك الروح، من المذبحة إلى ساحة الدعوة، الحب في الله، رشيد المدينة الباسلة، جمال عبدالناصر وحادث المنشية بإسكندرية ٨٨/٢/٢١ هـ.(٣).

عباس حسن الهواري (۱۳۱۸ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۰ – ۱۹۷۸م) أديب نحوي.

ولد في مدينة منوف بمصر. التحق بالأزهر، ثم التحق بدار العلوم، وتنقل مدرسًا في بعض المدارس الثانوية بالقاهرة، وفي مدرسة الشرطة، كما درَّس النحو في دار العلوم، وظل بما إلى أن أحيل على المعاش، واختير لعضوية مجمع اللغة العربية سنة ١٣٨٧هـ.



عباس الهواري (خطه)

(٣) الجتمع ع١٦٢٥ (١٦/٩/١٦) ص١٦٢٠ إخوان
 ويكي (ربيع الآخر ١٤٢٢هـ).

وقدِّم في نهجه النحوي رسالة دكتوراه بعنوان: تيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي: دراسة وتقويم/ عبدالله حمد الحسين، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ١٤٣٢هـ.

وكان له نشاط علمي برز من خلال ثلاثة كتب تركها، أهمها كتابه «النحو الوافي» الذي عدَّ مرجعًا قيمًا، وهو يتألف من أربعة أجزاء كبار، وكتابه الثاني بعنوان: «اللغة والنحو بين القديم والحديث»، والمثانث «المتنبي وشوقي»، الذي تناول فيه ناحية ريادته للشعر في عصره. واشترك في كتاب «المطالعة الوافية» بجزأيه للتعليم الثانوي(۱).

العباس بن الحسين (۱۳۳۱ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۹م) عالم سياسي.



ولادته في قرية أولاد خليفة قرب مدينة ميلة بالجزائر. تتلمذ في زاوية سيدي عمر الشريف بالقبائل الكبرى، ودرس في جامع القرويين بفاس ثماني سنوات، وسفَّرته السلطات الفرنسية من هناك لجهاده، فانضمَّ إلى جمعية العلماء، فوجَّهته إلى بني صاف في الغرب الجزائري، ثم عهد إليه الشيخ ابن باديس الإشراف على الحركة الإصلاحية، ثم استقرَّ ببلدة سيدي مزغيش يعلم أهلها ويؤمُّهم في جامعهم. اعتقل سنة، ثم كان في معهد عبدالحميد بن باديس بقسنطينة،

 (١) المجمعيون في خمسين عامًا ص١٣٥، الموسوعة العربية الميسرة ١٩٤/٣ . وخطه من ملتقى أهل الحديث.

وكانت الجمعية تبعثه ضمن الوفود إلى مناطق عدَّة. وفي الخارج التحق بصفوف الجبهة ومثَّلها في مصر ثلاث سنوات، ثم أسند إليه تمثيلها في بلدان الشرق الأوسط والسعودية، واستقلَّت البلاد وكان ما يزال سفيرًا بجدَّة. عاد ليكون مستشارًا لدى رئاسة الجمهورية، وعيِّن رئيسًا للمجلس الإسلامي الأعلى، كما عيِّن على رأس الخامع الأعظم يدرِّس ويخطب فيه. وفي سنة ٢٠٤ ه عيِّن عميدًا وإمامًا لمسجد باريس حتى وفاته في ٢٨ رمضان، ٣ مايو، ومنحته الحكومة الفرنسية وسام الفروسية الفرنسي تقديرًا لجهوده (؟)(٢).



العباس بن الحسين كان إمامًا لمسجد باريس منذ عام ٢٠١٢هـ

عباس حلمي حسن (۱۳۳۲ - ۱۲۲۵ه = ۱۹۱۳ - ۲۰۰۳م) رائد العلوم العصبية والنفسية بمصر.



من مواليد القاهرة. حصل على إجازة في الطبّ والجراحة من جامعة القاهرة، ودبلوم الأمراض العصبية والنفسية، ودكتوراه في الأمراض الباطنية، وزمالة الكلية الملكية البريطانية للطبّ النفسي، أستاذ ومؤسّس ورئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية

(٢) من أعلام الإصلاح في الجزائر ٧١/٢، أحداث العالم في القرن العشرين ٤٦٩/٩، الفيصل ع١٥٠ (ذو الحجة ه١٤٠٩هـ) ص١٢١.

في كلية الطبّ بجامعة عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية، عضو الاتحاد الدولي للأمراض العصبية. حضر ومثّل مصر في العديد من المؤتمرات الطبية. له العديد من البحوث العلسمية الطبية المنشورة بالدوريات الحلية والعالمية، ومن مؤلفاته: الأمراض العصبية (٣).

#### **عباس حلمي شهدي** (۱۳۳۷ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۸م) فنان تشكيلي أكاديمي ريادي.

ولد في القاهرة، حصل على أستاذية الفن في التصوير من أكاديمية سان فرناندو للفنون الجميلة بمدريد، أستاذ مشرف على مرسم الدراسات العليا بالأقصر، أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة في القاهرة، ثم عميدها، نقيب الفنانين التشكيليين منذ أول دورة له، عضو مشرف بمركز ثقافة حوض البحر المتوسط ببرشلونة، عضو مؤسِّس بجمعية خريجي كلية الفنون الجميلة. أقام معارض في الداخل والخارج: خاصة وجماعية، محلية ودولية، وأشرف ناقش رسائل علمية. وله العديد من وناقش رسائل علمية. وله العديد من الأعمال الفنية بالمتاحف المصرية، ومقتنيات لدى الأفراد في دول عدة، وامتلك (١٤)

عباس حنفي محمد نصّار متيريك (۱۳۲۸ - ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس خضر (۱۳۲٦ – ۱٤۰۷ه = ۱۹۰۸ – ۱۹۸۷م) أديب ناقد.

 <sup>(</sup>٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٨٥.

 <sup>(</sup>٤) الموسوعة القومية ص١٨٦، موسوعة أعلام مصر ص٢٨٨، قطاع الفنون التشكيلية في موقع وزارة الثقافة المصرية (استفيد منه في رجب ١٤٣٢هـ).



من مصر. تخرَّج في دار العلوم، ودرَّس اللغة العربية في مصر والسودان، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة. نشأ وترعرع مع كتَّاب بحلة «الرسالة» لصاحبها أحمد حسن الزيات، وكتب القصة القصيرة والدراسة «الثقافة» التي أنشأها يوسف السباعي، والثقافة» التي أنشأها يوسف السباعي، الأدبية بمصر في العشرينات والثلاثينات الميلادية، جمعها فيما بعد في كتابين: الأول «خطى مشيناها»، والثاني «ذكرياتي الأدبية». اعتزل الحياة العامة في آخر عمره، وكان يقرأ ويتابع ويكتب بين الحين والآخر، وخاصة في مجلة «الدوحة» القطرية.

(هدة المقل) م خالف المخة والنقسير م الإم ٩٩/٧/٤

عباس خضر (خطه وتوقيعه)

من أعماله إضافة إلى الكتابين السابقين: تاريخ تطور القصة القصيرة في مصر، غرام الأدباء، كتب في الميزان، مديحة (قصص)، العجوز والحب (قصص)، حواديت عربية (قصص شعبية)، حمزة العرب (رواية). وكتب غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١)

(١) عكاظ ع٧٦٣٤ (١٤٠٧/٩/٢٦)، معجم الروائيين

عباس الديب = عباس حسن الديب

عباس الريس = عباس أحمد الريس

عباس آل سباع (۱۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تکلمة معجم المؤلفین)

عباس السيسي = عباس حسن السيسي

عباس شافعي حسن (۱۳۵۰ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۸۰م) (تكلمة معجم المؤلفين)

عباس الشربيني = عباس أحمد الشربيني

عباس شهدي = عباس حلمي شهدي

عباس صقر = عباس أحمد صقر

**عباس عباس** (۱۳۷۲ – ۱۶۳۳ه = ۱۹۵۲ – ۲۰۱۲م) شیوعی مترجم.



من مواليد دير ماما التابعة لمصياف بسورية. تخرَّج في كلية الاقتصاد والتجارة بحامعة دمشق. أحد مؤسِّسي حزب العمل الشيوعي من خلال عضويته في المؤتمر الأول (لبنان ١٩٨١م) الذي حوَّل (رابطة العمل الشيوعي) إلى الحزب. عاش متخفيًا

عنه عام ٢٢١ه (٢٠٠١م)، ثم انتمى إلى المجلس الوطني السوري، وتوفي بباريس يوم الخميس ٢٠ شوال، ٦ سبتمبر (أيلول). ومما ترجم من الكتب: أصداء الحبّ (رواية)/ آن فيليب (ترجمة مع عبدالقادر نابلسي)، التسلطية في سورية: الصراع بين المجتمع والدولة/ ستيفن هايدمان، السلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي/ وائل حلاق، الشريعة والسلطة في العالم الإسلامي/ سامي زبيدة، العدل: في العالم الإسلامي/ سامي زبيدة، العدل: نيكوس كازنتزاكي، الأمة والمواطنة في عصر العولمة: من روابط وهويات قومية إلى أخرى متحولة/ ريتشارد مينش(٢).

ثلاث سنوات إلى أن اعتُقل وسُجن، وأُفرج

عباس بن عباس صَلْ (۱۳۲۷ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۰م) تربوي وشاعر إسلامي.



ولادته بقرية أنْكيك القريبة من سَكّل بالسنغال، من أسرة علمية متصوفة، درس على والده، وعلى الشيخ سرنج علي، ولازم علي صمب. أسَّس قريتين: تابا، وقاهرة، اللتين ازدهرتا بزراعة الفول السوداني والحبوب، ومن مؤسِّسي المعهد الإسلامي الأعلى بمدينة لوقا (معهد الحنفي) الذي يعدُّ من أهم مؤسَّسات التعليم الإسلامي

(٢) الحقيقة (موقع أو مجلة للحزب الشيوعي السوري)
 ٢٠١٢/٩/٦ مع إضافات ببليوجرافية.

العرب ص٢٣٨.

الدكتورعباس الترجان

كمتي ليفسى أن بكللها النصرُ

لهم خشية من أن بنالهم الشرّ

أشاطر إجواف إدامشهم صنر

اد إدامت طآئا فلا تول الفطار

بإفريقيا الغربية، كما بني جامعًا، وعددًا من المدارس الإسلامية، ورعى الناشئة، واهتم

وله عدة مؤلفات إسلامية، وكتاب في التربية بعنوان «كفاية الطلاب»، وخمسة دواوين مخطوطة كلها في المديح النبوي، هي: ريُّ الظمآن في مدح سيد الأكوان، جواهر البديع في مدح الحبيب الصفى، نهاية الأماني في مدح النبي العدناني، ومطولة عنوانها: مهر الحور العين في مدح قائد الغرِّ المحجَّلين صلى الله عليه وسلم. وآخر حمل ثلاثة عناوين: فتح القدير بتيسير العسير في مدح البشير النذير، عين الوصول إلى حقيقة السول في مدح الرسول، إفاضة الحق لإفادة الخلق في مدح الحق بالحق(١).

عباس بن عبدالزهرة المظفر ( • ٢٣٢ - ٣١٤١ ه = ٢ • ١٩ - ٢٩١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس علوان الصالح (7771 - 71312 = 7191 - 79916) محرر صحفی سیاسی.



ولد في كربلاء، انصرف إلى التأليف والصحافة، وفي سنة ١٣٥٤هـ (١٩٣٥م) أصدر جريدة (الغروب) الأسبوعية، ثم أسس مطبعة (الشباب)، ونقل الجريدة إلى بغداد وأبدل اسمها إلى (الأسبوع) بعد صدور

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

٦ أعداد منها في كربلاء، واستمرت في الصدور حتى عام ١٣٦٦ه (١٩٤٦م)، وفي هذه السنة أصدر كتابًا يندد بالمعاهدة العراقية الانكليزية، فصادرت وزارة الداخلية الكتاب وألغت امتياز جريدته، ثم رجع إلى

كربلاء وعيِّن في دائرة الكهرباء، ثم اعتقل في حركة مايس. وأفرج عنه ونقل إلى ديوان المتصرفية، ورحل إلى بغداد ثانية، وأصدر جريدة (المنادي) السياسية سنة ١٣٦٨هـ (١٩٤٨م)، وأبدل اسمها فيما بعد إلى (الأنباء المصورة) واستمرت في الصدور حتى عام ١٣٧٢هـ (١٩٥٢م). ورجع إلى كربلاء فأسَّس (غرفة تجارة كربلاء) وعيِّن مديرًا لها، وبعد قيام ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ عيِّن في جريدة (الوقائع العراقية) الرسمية، وكانت آخر أعماله تأسيس جمعية تعاونية

وله كتب خطية كثيرة في الأديان والمذاهب والطب والاجتماع، ومما طبع له: الأخيضر، المعاهدة العراقية الإنكليزية(٢).

عباس بن على الترجمان (7371 - P731a = 0791 - A. . 7g) کاتب موسوعی مترجم.



(٢) موسوعة أعلام العراق ١١٩/١، معجم المؤلفين العراقيين ١٩٩/٢.

عواطف لنسان وأسكن ومعى وهوفي ماجرى شغر أقلب ليلب وهوفي ماأري لعمرُ بشفرة آلام بكابدهاا لعسير علقشمات جشمتها هسواحسي را مِيعَ مَّا يُقِ سَمَّ عَبِرِي لَهُ وَ صِّنْدُ باحسان في كلاء أفي د سكم لِسُكرُ أري مابعين الناسعنه تعامباً وليلي هيذا العز والأحيل الفجر

وَهَلِّ سِنِهِ المرَّهُ وهـ ومعـ دُب تؤرِّ فني منها الهمـ ولم سَأْسُرا ملى أن إنسان أحبّ لإح وأكره طبعاما لنفسي كرهت بلی اُسال سان بکل حیوارجی ولاأرتضى فطعًا مقولة فسائل:

عباس الترجمان (خطه)

ولادته في كربلاء، تخرَّج في كلية الفقه بالنجف، وحصل على الماجستير من كلية الإلهيات بطهران، والدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية. تنقّل بين عدد من المهن والحرف، كما امتهن الخطُّ والرسم، ودرَّس في كلية الضباط، وفي مدرسة الإذاعة والتلفزيون العالية، وعمل مسؤولًا عن القسم العربي بمدينة التخطيط والتحقيق في إيران، ثم تفرَّغ لأعمال الترجمة وتصحيح الكتب وتحقيقها. توفي بإيران يوم الخميس ٢ محرم، ١٠ يناير (كانون الثاني). من مؤلفاته: ملامح اللهجة النجفية: أصولها وآدابها، المواكب العزائية في النجف الأشرف: تاريخها - مشروعيتها - كيفيتها، معانى حروف الزوائد، المقتصد في شرح التكملة، دروس في فنِّ الترجمة، القضاء في إيران.

ودواوينه بالعامية العراقية: ديوان الترجمان، الفاطميات العشر، الشعلة الحسينية (ملحمة).

وترجم مجموعة من كتب على شريعتي وغيره أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

عباس على الشامي (1571 - 7731 a = 7391 - 71.79) كاتب صحفي.

(٣) معجم البابطين للشعراء العرب ٢١/٣.



من مديرية النادرة بمحافظة إب اليمنية. تخرَّج في المدرسة العلمية بصنعاء، وسافر إلى دمشق فدرس فيها المرحلتين الإعدادية والثانوية، وحصل على دورات تدريبية في محال التوثيق والصحافة، وأجيز في الحقوق من جامعة دمشق. شارك في تأسيس أرشيف صحيفة البعث، ومركز المعلومات في مدرسة الإعداد الحزبي المركزي، أسَّس على مجلة (المسيرة اليمانية) في دمشق، وأشرف على مجلة (التعاون). عضو مؤسِّس في نقابة الصحفيين السورية. عاد إلى اليمن بعد الوحدة، وعيِّن مستشارًا لقطاع الفكر والثقافة والإعلام في المؤتمر الشعبي العام حتى وفاته يوم الجمعة ٢٣ رمضان، ١٠ أغسطس.

كتبه: أطفالنا أولًا، يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها، عفاريت الصحافة: دراسة عن فنِّ الكاريكاتير، التوثيق الصحفي بين النظرية والتطبيق، المعلوماتية المعاصرة(١).

عباس علي العطّار (۱۳۰۹ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس بن علي الموسوي (١٣٧٢ - ١٤١٢هـ = ١٩٥٣ - ١٩٩٢م) الأمين العام لحزب الله في لبنان.

(١) صحيفة الثورة ٣٠/٨/١٣، موسوعة الألقاب اليمنية
 ٣/ ٥٥ (وفيها أنه من المسقاة).



من قرية النبي شيت القريبة من بعلبك، من مؤسّسي حزب الله عام ١٤٠٢هـ (۱۹۸۲م)، تسلم مجلس الشورى في الحزب، وانتخب أمينًا عامًا له في اجتماع عقد بطهران عام ١٤١٠هـ (أيلول ١٩٩٠م). وانتقل إلى جبشيت حاملًا تكليفًا «شرعيًا» بإعلان المقاومة، ودعا إلى حرب بلا هوادة ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، خصوصًا في الجنوب، حيث يحتل اليهود شريطًا حدوديًا مساحته ألف كيلومتر. اغتاله اليهود في غارة شنها طيراضم الحربي على موكبه لدى عودته من مهرجان في بلدة جبشيت الجنوبية، وقتلت معه زوجته، وابنهما، وخمسة من المرافقين، بتاریخ ۱۳ شعبان، ۱٦ شباط (فبرایر). وله تآليف، منها: الوصية الخالدة: شرح وصية الإمام لولده الحسن، شبهات حول الشيعة، مالك الأشتر وعهد الإمام عليه السلام له، الإمام على ورأي آخر، علماء تُغور الإسلام في لبنان ١٩٥٠ – <sup>(٢)</sup>.

عند محمد محمود الزبيري، وبدأ الشقاق بينهما هناك. عاد إلى تعز وعيَّنه الإمام أحمد وزيرًا مفوضًا في المغرب. ولما أطيح بالنظام الملكي عاد إلى اليمن مقاومًا النظام الجمهوري. وأمضى معظم أوقاته في الخارج منقلًا بين جدة وبيروت ولندن وأمريكا وغيرها. توفي بصنعاء.

نشر أشقاؤه كتيبًا عنه جمعوا فيه سيرة حياته ومراثيه المرة

عباس عنبو (۱۳۵۶ - ۱۶۱۱ه= ۱۹۳۰ - ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

عباس غبوش = فيليب عباس غبوش

عباس بن فاضل البلداوي (۱۳٤۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس فائق غزاوي (۱۳۵۱ - ۱۹۳۷ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۶م) محرر صحفي دبلوماسي.



من مكة المكرمة، حصل على إجازة في القانون من جامعة القاهرة، ومارس الاستشارات القانونية، التحق بالإذاعة وقدَّم فيها برامج عديدة، وصار مديرًا للإنتاج ومديرًا عامًا للإذاعة والتلفزيون، ثم عيِّن سفيرًا في تشاد، فتونس، فألمانيا، ثم تفرَّغ للأعمال الخاصة والمحاماة، ورأس

(٣) هجر العلم ومعاقله ٢١٥/١.

عباس بن على الوزير

(V371 - . . 31a = 1791 - . 1919)

ولد في تعز باليمن. من «الأحرار» الذين

اعتُقلوا. فرَّ إلى عدن، ومنها إلى السودان

(٢) الحرية ع ٢١٨٠ (١٤١٥/٩/١٦)، حرب الاغتيالات

السياسية والمؤامرات الصامتة ٩٩/٢، المحتمع ٩٩٠٤

(۱٤١٢/٨/٢٠) ص٣٦، موسوعة رجالات من بلاد

العرب ص٣٥٧، قرى ومدن لبنان ١٨٤/٢، علماء تُغور

دېلوماسي.

الإسلام ١/١٤٤.

تحرير جريدة أم القرى (الحكومية) في أواخر السبعينات الهجرية، وكتب في عدة جرائد، وبأسماء مستعارة، منها: حسان عبدالعزيز، الغزاوي، فتى الصحراء. كما كتب القصة القصيرة، وأجاد عدة لغات(۱).



عباس غزاوي رأس تحرير صحيفة (أم القرى)

عباس قاسم شرف (۱۳۳۱ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عباس القصّاب (۱۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس كامل عبدالوهاب (۱۳۲۹ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس مبروك (۱۳۵٤ - ۱۶۱۷هـ = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس محمد جبل (۱۳۳۹ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

عباس محمد حرقوص (۱۳٤٠ - ۱۳۲۷ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

**عباس محمد عبدالواحد** (۱۳۲۰ - ۱۲۲۲ه = ۱۹٤٥ - ۲۰۰۱م) أديب إسلامي.

(۱) معجم الصحفيين في السعودية ١٧٦/١، عكاظ (٥) ١٤٣١.

ولد في إقليم بلتن شرقي تشاد، حصل على الشهادة الثانوية من المدرسة العربية الفرنسية بأبشة، ثم قصد العراق وتخرَّج في قسم اللغة العربية بالجامعة المستنصرية، وعاد ليدرِّس العلوم العربية في مدرسة الملك فيصل الثانوية، ثم اختير مديرًا للشؤون الدينية بوزارة الداخلية، وكان عضوًا بالجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو الرابطة العالمية للأدب الإسلامي. وذكر في ترجمته العالمية للأدب الإسلامي. وذكر في ترجمته أنه تزعَّم تيار الشعر المحافظ في بلاده، وجَلّت في قصائده الروح الإسلامية، ومات في أنجمينا.

له مؤلفات ومقالات مخطوطة، ومما طبع له من مؤلفات: صحيح المقال في معرفة ظل الزوال، شعر الملامح (ديوان)(٢).

عباس بن محمد علي المطاع (۱۳٤٧ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس بن محمد القوجاني (۱۳۳۳ - ۱۶۱۰ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس بن مصطفی أنور المصري (۱۳۲۶ - ۱۹۲۵ = ۱۹۴۵ - ۲۰۰۶م) باحث قانونی تجاري، قارئ.

من القاهرة. حصل على إجازة من كلية الشرطة، وعلى الماجستير في الحقوق من جامعة عين شمس، وابتُعث إلى فرنسا مرتين لغرض علمي، استقال من الشرطة، وحصل على الدكتوراه في القانون التجاري مقارنًا بالشريعة الإسلامية، ودرَّس في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض (١٨) عامًا، وهناك حفظ القرآن الكريم، وتلقَّى القراءات على غير واحد، وعاد إلى بلده ليجلس للإقراء، فانتفع به خلق كثير. من شيوخه أحمد (٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

عبدالعزيز الزيات، بكري الطرابيشي، محمد عبدالحميد الإسكندراني. مات يوم الاثنين ١٦ شوال.

وله: القاسم فيما زادته الطيبة على الشاطبية في رواية شعبة عن عاصم، الفوائد المثيرة في رواية حفص بن المغيرة (٢٠).

ابن عباس مصطفی رسّام (۱۳۲۸ – ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۰م) کاتب رسّام.



من مواليد الدار البيضاء بالمغرب. حفظ القرآن الكريم، وتلقَّى دروسه الثانوية في كلية القرويين، وتعاطى مهنة التدريس طوال عمره، كما اشتغل بالرسم، وأقام عدة معارض للوحاته في الداخل والخارج. كتب مقالات فنية في الجرائد، وأصدر مجلة (الفنّ والثقافة) عام ١٣٨٣هـ، ومجلة (التلميذ)، ومجلة (براعم) عام ١٣٩٩هـ، وكان أستاذًا للتربية الفنية، وللغة العربية (١٥ عامًا)، وحاز وسام العرش للاستحقاق الوطني. توفي يوم الجمعة ٢٦ جمادى الأولى، ٢٠ أكتوب.

من كتبه المطبوعة: تراجم الشعراء والأدباء (صدر في ثلاث طبعات أو أكثر).

وشارك في إصدار كتب مدرسية في جميع

(٣) إمتاع الفضلاء ١٢/٣. واللوحة من خط مختار عالم من موقع فن الإبداع.

المواد، طُبع منها في الجغرافيا والرسم والألعاب الرياضية والأعمال اليدوية(١).

عباس مصطفی عمّار (۱۳۳۲ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

عباس الملاّ علي (١٣٣٥ - ١٤٠٦ه = ١٩١٦ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس مهدي الخزام (۱۳۵۳ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۳۶ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس مهدي الشيرازي ( ٠٠٠ - ٢٠٠٥ م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

عباس الموسوي = عباس بن علي الموسوي

عباس بن نون الخفاجي (١٣٥٥ - ١٤١٠ه = ١٩٣٦ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس هجيج الحلي (١٣٤٦ - ١١٤١٧ه؟ = ١٩٢٧ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس ياسر الزيدي (۰۰۰ - قبل۱٤۲۰ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عباس يعقوب الموسوي (۱۰۰۰ - ۱۹۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) وترجمته من أول كتابه (تراجم الشعراء والأدباء). وعليه
 اسمه المدون أعلاه بشكل واضح، لكن بين الكنية والاسم
 افته

عباس يونس (۱۳۲۷ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبد الكرمي = عبدالكريم سعيد الكرمي

عبدالأحد توما (۱۳۳۱ - ۱۹۰۰ ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۸۰م) بطريرك السريان الأرثوذكس.

وهو مار إغناطيوس يعقوب الثالث. ولد في قرية برطلًى من قرى الموصل. درس الفلسفة واللاهوت في الموصل. ثم مضى إلى حمص فترهّب سنة ١٩٣١م. درّس في بيروت، وأرسل سكرتيرًا للرسول البطريركي في الهند، ولم يلبث أن أصبح عميدًا للمعهد اللاهوتي في ملابار. عاد إلى الموصل ليدرِّس اللاهوت، ثم احتير أسقفًا لبيروت ودمشق سنة ١٩٥٠م، وانتخب عام ١٩٥٧م بطريركًا لأنطاكية وجميع المشرق خلفًا لمار أغناطيوس أفرام الأول برصوم، فاتخذ لقب إغناطيوس يعقوب. وكان مؤسسًا للمجلة البطريركية ومشرفًا عليها، وله فيها العديد من المقالات والأبحاث والمواعظ. وكان عضوًا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ومات في دمشق يوم ٢٦ حزيران.



عبدالأحد توما مؤسس المجلة البطريركية

ووضع مصنفات كثيرة، منها: ديوان شعر باللغة السريانية، بين الشرق والغرب: صفحات ذهبية من تاريخ الكنيسة

المسيحية، تاريخ الكنيسة السريانية الهندية، الكنيسة السريانية الأنطاكية الأرثوذكسية، المشعل الوضاء في طريق السماء، خطب المهرجانات، صدى المنابر، اللآلئ المنثورة في الأقوال المأثورة، البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية. وله غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالأحد بن محمد بن جمال الدين (١٣٥٠ - ١٣٣١ه = ١٩٣١ - ٢٠١٣م) حقوقي وزير.



من مواليد (زفتي) بمحافظة الغربية، والده عمدة شرشابة. نال شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس. بدأ وكيل نيابة، ثم أستاذًا بكلية الحقوق في جامعة عين شمس بالقاهرة، فمستشارًا ثقافيًا بالنمسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، فرئيسًا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأمينًا عامًا للحزب الوطني بمحافظة القاهرة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة، زعيم لأغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب. كتب مجموعة كبيرة من للقالات العلمية والسياسية وراجع ترجمات كتب، وتوفي يوم ١٣ ربيع الأول، ٢٥

ومن كتبه المطبوعة: الشرعية الجنائية: بحث مقارن، تعدد الجرائم والتعدد الظاهري

(٢) أعلام الأدب في العراق الحديث ٥٤٨/٢، معجم المؤلفين العراقيين ١٩٢٨، موسوعة أعلام سورية ١٢٨/٤، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٥٨/١، مصادر الدراسة الأدبية ص١٥٧٨، محلة مجتمع اللغة العربية بدمشق مج٥٥ ج٤ (ذو القعدة ١٤٠٠ه) ص ٨٩٥.

للنصوص الجنائية، القانون الجنائي: القسم العام، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي، الشرعية في القانون الجنائي(١٠).

# عبدالأخوة التميمي ( ۱۰۰۰ – ۲۰۰۸ هـ ؟ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸ م. ) اقتصادي سياسي معارض.



من العراق. مناضل قديم، أسهم في توزيع بيانات جبهة الاتحاد الوطني عام ١٣٧٧ه (١٩٥٧م)، اعتقل عام ١٣٨٧ه المثابة، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتنقل في معتقلات عديدة. حاضر في معظم الجامعات العراقية في مادة الاقتصاد، وتخصّص في آليات الاقتصاد الرمزي بديلاً عن الاقتصاد العيني. وأثناء الاحتلال الأمريكي شغل منصب مستشار التحادي في حكومة إياد علاوي، وذكر أنه «دبمقراطي مستقل». وكان قد اعتقل أيام صدام حسين كذلك بسبب تشكيل أيام صدام حسين كذلك بسبب تشكيل بعمع سياسي باسم «التجمع العراقي للديمقراطيين المستقلي».

له أكثر من عشرة مؤلفات، وأكثر من مئتي بحث ومقالة في مجالات حرب المياه والمياه الجوفية وربعها، وبحوث اقتصادية وسياسية أخرى، وكان نشطًا في الكتابة في مواقع بالإنترنت، وآخر مقالة له بتاريخ العمل الكردستاني ٢٠٠٨/٢/١٤

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٨٦وإضافات.

(٢) موقع ناصرية نت (إثر وفاته).

عبدالأعلى بن علي رضا السبزواري (١٣٢٨ - ١٤١٤ه = ١٩١٠ - ١٩٩٣م) من أعلام الشيعة في العصر الحديث.



ولد في سبزوار بمقاطعة

خراسان. درس في المشهد الرضوي ثم النجف،

وترأس الحوزة الشيعية

بها، لكن ساءت أحوالها

في عهده، فهجرتما

معظم الحاليات غير

العراقية، حرَّم الأموال

الآتية من الكويت

أثناء الغزو العراقي

لها، كما حرَّم الصلاة

على أرض الكويت

ومساجدها بشكل عام

من «المحتلين» العراقيين.

وكان محققًا مجتهدًا من

أساتذة الفقه والأصول

والتفسير والأخلاق.

مات في النجف يوم

صدر فیه کتاب:

العارف ذو الثفنات:

قراءة تحليلية للأبعاد

المشرقة من حياة سماحة

آية الله العظمي السيد

۲۷ صفر.

القرآن (۱۱ج)، تهذيب الأصول (۲ج)، الحجة العليا في شرح العروة الوثقى، حاشية بحار الأنوار، رسالته العملية منهاج الصالحين، حاشية تفسير الصافي، المحجّة العظمى في شرح العروة الوثقى: الصلاة، مناسك الحج، مهذب الأحكام في مسائل الحلال والحرام (٣٠مج)، جامع الأحكام الشرعية، حاشية وسيلة النجاة، دروس الحيض والاستحاضة والنفاس...وغيرها(١٠).

بسمام المرحم الرحم

الحرائم المين والعلى العالم على عرفا على والما الما المرائع ا

عبدالأعلى السبزاوي (خطه وختمه)

(۲) النجف الأشرف: إسهامات في الحضارة الإسلامية ٥٠٩/١ (وقائع ندوة علمية عقدها مركز كربلاء للبحوث والدراسات في لندن عام ١٤٢٠هـ) شخصيات من الخليج ص ٢٠٠٠، معجم المؤلفين العراقيين ٢٠٤/٢، المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص٢٠٠٠. عبد الأعلى السبزواري/ ضياء عدنان القطيفي .

من مؤلَّفاته: مواهب الرحمن في تفسير

#### عبدالإله أحمد محمد صالح (POTI - ATICE = . 3 PI - V . . 79) ناقد أدبي.



ولد في بغداد. حصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة، عيّن أستاذًا في الأدب والنقد الحديث بجامعة بغداد. حضر أغلب الندوات الثقافية التي عقدتما الجامعات العراقية. ذكر أن منهجه في الحياة الصدق مع النفس والصدق مع الآخرين. من عناوين كتبه: فهرست القصة العراقية، نشأة القصة وتطورها في العراق ١٩٠٨ - ١٩٣٩م (أصله ماجستير)، الأدب القصصى في العراق منذ الحرب العالمية الثانية: اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية (٢ج، أصله دكتوراه)، في الأدب القصصى ونقده، نشأة القصة وتطورها في العراق، محمود أحمد السيد: المجموعة الكاملة (بالمشاركة) لعله إعداد)(1).

عبدالإله بن عبدالباري يحيى (1071-4.312=.311-4119) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالإله بن محمد على حافظ (7171 - 7771a = 071 - 77719)

(١) موسوعة أعلام العراق ١١٩/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٠٤/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٨٠/٤) موسوعة أعلام الموصل.



ولد في الموصل، درس طبّ الأسنان في إستانبول، وأتمها في باريس، مع دراسة العلوم السياسية هناك، عاد ودرَّس الاقتصاد السياسي، انتمى إلى حزب الشعب، ورأس تحرير عدد من صحف حزب الإخاء الوطني، وأنيط به إصدار صحيفة السياسية عام ١٣٥٤هـ (١٩٣٥م). وتسلم عدة وزارات، منها الخارجية، والمعارف، والتموين، والمالية، والأوقاف. وكان يجيد عدة لغات. مات في ٢٦ محرم، ٢٧ كانون الثاني. جُمعت محاضراته في جامعة آل البيت وكلية الحقوق في كتاب: الاقتصاد السياسي، التاريخ السياسي(٢).

#### عبدالإله بن محمد المؤيد ( . . . - 3431 = . . . - 41 . 7 9) داعية، مستشار إداري، رجل أعمال.



من جدة. نال إجازة في الهندسة الإلكترونية من جامعة تولوز بفرنسا، وأخرى في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، والماجستير في إدارة الأعمال (٢) أعلام السياسة في العراق الحديث ١١٧/٢. وصورته من

موقع وزارة الخارجية العراقية.

من جامعة بورتلاند الحكومية في أمريكا، وأخرى من كلية الشريعة بجامعة الإمام في الرياض. وعمل مستشار تنظيم وإدارة في وزارة المالية، ومديراً عاماً للإدارة المركزية للتنظيم والإدارة، ونائباً لرئيس اللجنة الوطنية لرعاية الأسرة السعودية في الخارج، ورئيساً لمجلس إدارة مجموعة المؤيد للاستثمار التجاري والتطوير، ورئيساً لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالرياض، رئيس هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، رئيس بعلس إدارة الجمعية الوطنية للوقاية من المخدرات. وقام بأعمال تطوعية كثيرة، وقد شارك في الجهاد ضدَّ الزحف الشيوعي على أفغانستان، وأنشأ مؤسسة مكة الخيرية لرعاية الأيتام في كثير من البلاد الإسلامية، ودخل على يديه المئات في الإسلام. وكان نشيطاً، ذكياً، محاوراً، يحبُّ الخير، ويدعو إليه، ويسارع فيه. وكتب مقالات. توفي بجدة يوم الجمعة ٣ رمضان، ١٢ يوليو. رسالته في الماجستير بالإنجليزية: دور العلاقات الإنسانية في الإدارة العامة بمدف خلق روح الحماس والرغبة في الإنتاج للعاملين.

وفي الدكتوراه: الإدارة في الإسلام (٣).

عبدالإله هاشم المفعلاني (MAM1 - M131a = MTP1 - MPP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالأمير جعفر أرشدي (Y371 - . 131a = 77P1 - PAP1a) أديب كاتب.

(٣) جريدة المدينة ١٤١٣/٧/١٥ه، لها أون لاين (إثر



ولد في كربلاء، حصل على دبلوم في العلوم والهندسة الكهربائية من اليابان، ونال شهادة في هندسة التلفزيون والإلكترونيات في الأردن، انتقل إلى إيران، وعمل في محال تخصصه، وأمينًا لمكتبة عامة بضواحي طهران.

من كتبه: الإسلام ودسائس الاستعمار، التفوق العلمي في الإسلام، الإسلام وجرائم الحكام.

وطبع له ديوان: قناديل السحر. وله آخر مخطوط بعنوان: نحل وعسل(١).

عبدالأمير جعفر المرعب (١٣٦٤ - ١٤١٦ه؟ = ١٩٤٤ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالأمير بن حبيب الحسيناوي (١٣٤٢ - ١٩٩٦ م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالأمير حسين الحيدري (١٣١٣ - ١٤٠٩ه = ١٨٩٥ - ١٩٨٩ م) مبتكر الشعر «الملمَّع» بالعراق، تربوي.



من قلعة سكر بالعراق. تتلمذ على حسين (١) معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين والكتاب العراقيد (١٩٣٥ - ١٩٣٥).

الدخيل، ورافق منذ صباه فقهاء زمانه، وكان تربويًا رياديًا، فهو أول من افتتح مكتبًا للتعليم في منطقة «الغراف» بذي قار سنة المحره. اشترك في الثورة العراقية الكبرى بين العلماء ورؤساء العشائر، وقد قاد بين العلماء ورؤساء العشائر، وقد قاد أول هجوم مسلح في منطقته على دار الحاكم البريطاني، وكتب شعرًا كثيرًا، وله فيه ديوان مخطوط، وأبدع نمطًا من الشعر، وصفه مؤرخو الأدب بأنه (الشعر الملمَّع) أو القصيدة الملمَّعة، التي يُنظم صدر بيتها بالفصحى، وينظم عجزها بالعامية، وبالعكس، ونشر من ذلك الشيء الكثير، وأذاعه في مجالس الفرات الأوسط.

له مجلدات ضخمة في الفقه والشعر والتاريخ والرواية والحديث والبيان والبلاغة، وكان زاهدًا في الطبع والنشر، ويقوم نجله على الحيدري، بتنسيق كتبه الخطية لإعدادها للطبع.

وكتب مسرحيات (ملمعة) عديدة، أشهرها (عذيّة) التي قدَّمها تلفزيون بغداد<sup>(٢)</sup>.

عبدالأمير حميد معلة (١٣٦١ - ١٤١٨ = ١٩٤٢ - ١٩٩٧م) شاعر كاتب.



من النجف. أُجيز في الآداب من جامعة بغداد، عين في وظائف عديدة، فدرَّس،

(٢) موسوعة أعلام العراق ٢٠/٣. قلت: ويبدو أنه نفسه «عبدالأمير حسين الكاظمي» الذي ذكره في معجم المؤلفين العراقيين ٢٠٦/٢، وذكر له كتاب «هذا شعوري: منظومات من الشعر الشعبي. والأسرة الجيدرية التي ينتسب إليها المترجم له من سلالة إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم.

ورأس تحرير مجلة «المثقف العربي»، وعمل مديرًا لرقابة المطبوعات، ووكيلًا لوزارة الإعلام، ومستشارًا إعلاميًا في ديوان رئاسة الجمهورية، ورئيسًا لاتحاد الأدباء مرات. ومشرفًا على مهرجان المربد الشعري السنوي، حضر مؤتمرات أدباء العرب، وكتب الشعر والمسرحية.



#### عبدالأمير معلة أشرف على مهرجان المربد الشعري

وكتب في شعره رسالة ماجستير بعنوان: شعر عبدالأمير معلة/كريم علي المندلاوي (العراق، ١٤٢١هـ).

ومن آثاره: السيف والرقبة (ديوان)، الفن والانحياز الثوري، بطاقة دخول إلى الخيمة (مسرحية)، أين ورد الصباح (شعر)، الأيام الطويلة (رواية)، عزف على الريح (شعر)، بيان الكبرياء (شعر)، حافات البرد (شعر)، بانوراما الجريمة، ذئاب ومخالب: قصة الدوافع المباشرة والجذور التاريخية للعدوان الثلاثيني، عيون الرهبان (شعر)، المنازلة الكبرى في عيون الرهبان (شعر)، المنازلة الكبرى في ملعارك: اعترافات ووقائع (بالاشتراك)، فمريشق مجراه: عرض تحليلي لنشأة القائد صدام حسين وبيئته (شعر).

عبد الأمير الربيعي ( ٠٠٠ - ٢٠٠٢ هـ ؟ = ٠٠٠ م ؟ ) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالأمير رشيد محمد (۱۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۲م) (تكلمة معجم المؤلفين)

(٣) موسوعة أعلام العراق ٢٠/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٠٨/٢، الفيصل ع٢٥٢. ص٢١، معجم الروائيين العرب ص٢٤٦، معجم المؤلفين والكتاب العرب ٤٠١/٤.

#### عبدالأمير بن عباس آل سميسم (۱۰۰۰ - ۱۳۹۹ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالأمير عباس علاوي (۱۳۳۱ - ۱٤۱۹ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۸م) طبب أطفال.



من بغداد، من قبيلة ربيعة. تخرَّج في الكلية الطبية الملكية، وتخصص في طبِّ الأطفال بلندن. عمل في حماية الأطفال وطوَّرها وفتح لها فروعًا في العراق، ودرَّس في الكلية التي تخرَّج منها، عيِّن وزيرًا للصحة عام ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م)، وأنحز مشاريع عديدة، مثل تشريع قانون التدرج الطبي، وفكرة الحليب المعقم بالتعاون مع الصحة العالمية، وإنشاء نواة مدينة الطبّ، ومُنح أوسمة من مؤسّسات طبية عالمية لخدماته في صحة الأطفال العالمية، وقد ورد اسمه في وثائق الطبّ العالمي، وله بحوث طبية منشورة في مجلات عالمية. انتقل إلى لندن، وكان مع المعارضة ضدَّ نظام صدام حسين، ومات هناك في يوم السبت ١٧ ربيع الأول، ١١ تموز.

له بالمشاركة: دليل الأم في تربية الطفل(١).

عبدالأمير بن عبدالصاحب بن جرص (١٣٨٥ - ١٤٢٤هـ = ١٩٦٥ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) موسوعة أعلام العراق ٣/٠١٤، معجم المؤلفينالعراقيين ٢٠٠/٢.

# عبدالأمير بن عبدالغني الخضري (۱۳۷۰ - ۱۹۰۱ه = ۱۹۰۰ - ۱۳۷۰) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالأمير بن عبدالله صفيّ الدين (١٣٥٣ - ١٤١٩ه = ١٩٣٤ - ١٩٩٨م) داعية وناشط شيعي.



ولد في بلدة دير قانون النهر في لبنان. درس علوم الشيعة في النجف، وتجوَّل في أنحاء العالم ناشرًا مذهب التشيع. أسَّس حركة أسماها «فتيان علي» في بيروت، شارك في تكوين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع موسى الصدر، وفي لندن شارك في تأسيس رابطة أهل البيت، وكان عضوًا في هيئتها المركزية حتى وفاته، كما أسَّس مركزًا للتبليغ في مدينة ميكاو بكولومبيا، وفي أمريكا أسَّس مع آخرين مجلس علماء شمال أمريكا، ومات هناك في ١٩ رجب، شمال أمريكا، ومات هناك في ١٩ رجب،

# عبدالأمير عبود الحُصيري (١٣٦١ - ١٩٧٨ هـ = ١٩٤٢ - ١٩٧٨م) شاعر صعلوك.



(٢) علماء تُغور الإسلام ١/٨٤٨.

ولد في النجف، ولم يكمل دراسته الإعدادية. مال للأدب، وكتب الشعر في العاشرة من عمره. وكان يقضى أغلب أوقاته بين مقابر النجف وبساتين الكوفة. مارس أعمالًا شاقة وبأجر يومي. ترك النجف إلى بغداد واتجه إلى اتحاد الأدباء وتعرّف فيه على الشعراء والأدباء. وعاش مشردًا صعلوكًا، ينام على الأرصفة في الشوارع أو ضفاف دجلة، مترهل الجسم والملابس، وكان منظره مألوفًا لدى الناس، ومع ذلك كان يصرُّ أن يظلَّ متفوقًا حتى في تعاطى الخمرة! عمل محررًا في جريدة المواطن مدة قصيرة، وأنفق ما حصل عليه في شرب الخمر. واعتاد حياة الخانات، يلقى الشعر مرتجلًا مقابل ثمن قليل. تعرَّض إلى حالات من الإحباط، وحاول الانتحار عدة مرات. عُيِّن محررًا في القسم الثقافي بمجلة «وعي العمال»، ثم في الإذاعة والتلفزيون مصححًا لغويًا، لكنه لم يلتزم بالعمل، فطُرد. وفقد كثيرًا من قصائده أثناء السكر والمعاقرة. مات یوم ۲۶ صفر، ۲ شباط (فبرایر). ومما كتب فيه وفي شعره:

عبدالأمير الحصري: دراسة في حياته وشعره/ فاضل عبود خمسين (ماجستير من جامعة البصرة).

شعراء من العراق: عبدالقادر رشيد الناصري، حسين مروان، عبدالأمير الحصيري/ جمال مصطفى مروان. غزليات عبدالأمير الحصيري وقصائد أنحرى/ إعداد وتقلتم عزيز السيد جاسم، ودواوينه الشعرية هي: أزهار الدماء، معلقة بغداد، بيارق الآتين، سبات النار، أنا الشريد، مذكرات عروة بن الورد، تشرين يقرع الأجراس، أشرعة الحجيم، تموز يبتكر الشمس، أحلام بابل. وله دواوين أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)، وقد صدرت مجموعته الشعرية الكاملة".

(٣) شعراء من العراق (أعلاه)، معجم الشعراء العراقيين

#### **عبدالأمير العكيلي** (۱۳۳۹ - نحو ۱۶۲۲هـ = ۱۹۲۰ - نحو ۲۰۱۱م) حقوقي.



من بغداد. تخرَّج في كلية الحقوق، ودرس في جامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وحصل على دبلوم في العلوم الجنائية. مارس المحاماة، وحاضر في كلية الحقوق بجامعة بغداد، وعيِّن رئيسًا للادعاء العام، واختير عضوًا دائمًا للهيئة الاستشارية الآسيوية الإفريقية القانونية، ومثَّل بلده في مؤتمرات دولية، ونشر بحوثًا قانونية.

كتبه: أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحث في الدعوى المدنية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتعديلاته، محاضرات في التحقيق الجنائي من الناحية العلمية والعملية، محاضرات في العقوبة، أبحاث في إجراءات التحري وجمع الأدلة، النظام القانوني للادعاء العام في العراق الدول العربية (بالمشاركة)(۱).

#### عبدالأمير بن علوان الخياط (١٣٣٣ - ١٩١٦ه = ١٩١٤ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

ص١٩٥، الموسوعة الموجزة ٥٨٥، موسوعة أعلام العراق ١٩٩٢/١ معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٩٢/٤ معجم المؤلفين المعاصرين ٣٠٥/١. وصورته من موقع الدكتور عبدالإله الصائغ.

 (١) موسوعة أعلام العراق ١٤٠/٣، معجم المؤلفين العراقيين ٢٠٧/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٩٧/٤.

#### عبدالأمير عيسى (١٣٦٤ - ١٤١٨ = ١٩٤٤ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالأمير بن محمد أمين الورد (١٣٥٢ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٣ - ٢٠٠٦م) أديب فنان.



ولد في بغداد، وتردَّد على مجالس أدبائها، حصل على الدكتوراه في النحو واللغة من جامعة بغداد، أستاذ النحو ومشكلات العربية والعروض في الجامعة نفسها، وفي جامعة السليمانية، وأكاديمية الفنون الجميلة، وكلية الإدارة والاقتصاد، مارس التمثيل المسرحي، عضو نقابة الفنانين والفرقة الشعبية للتمثيل واتحاد الأدباء، والفرقة الشعبية للتمثيل واتحاد الأدباء، عرف بعدائه للعامية، وولائه الشديد للفصحى، فكان لا يتحدث إلا بما، حتى في بيته، وفي الجامعة مع طلابه، ومع الناس في الشارع، إلا مع البسطاء منهم، وأطلق في الشارع، إلا مع البسطاء منهم، وأطلق

الأمية، ونشر شعره في الجلات، وشارك في مؤتمرات. وكانت له طريقة في تقسيم وتوحيد العمر البشري، وأطلق لحيته وشعر رأسه، وعلق أنه من الكسل؟ مات في شهر رجب.

من كتبه: رياح الخريف (مسرحية)، المدارس النحوية بين التصوير والتصديق والسؤال الكبير، معاني القرآن للأخفش (تحقيق)، منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (أصله ماجستير)، عين من العين على العين والمعجم العربي، المعركة (قصائد). ومن آثاره المخطوطة: مقدمة في أدب الوالدين (٢).

عبدالأمير بن محمد حكيم العرب (١٣٧٣ - ١٤٢٨ه = ١٩٥٣ - ٢٠٠٧م) ناشط سياسي شيعي.



ولادته في قرية بني جمرة بالبحرين. درس

في مدارسها، وعمل في شركة بتلكو. انخرط في صفوف الحركة السياسية الوطنية، ودعم النشاط الديني والسياسي مناهضًا الحكومة، اعتُقل، ثم عمل في صفوف الشباب مستفيدًا من الثورة الشيعية بإيران، واغترب

الذم المناد الم

عبدالأمير الورد (خطه)

على التلفزيون (المشهاد)، واهتم بمحو

(۲) موسوعة أعلام العراق ۱۶۱/۳ ، جريدة الزوراء ع ٤٧ (١٤٠٠) معجم البابطين ١٤٤٠ معجم البابطين ١٩٤٠ معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٠٩/٢ ، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٠٣/٤ .

عشرين عامًا ليبقى في إيران مدة طويلة، وبعد تأسيس الجبهة الإسلامية «الشيعية» صار نائبًا للأمين فيها، ورئيس الدائرة السياسية بها. وعندما عاد إلى البحرين كان من الأعضاء المسهمين في تأسيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «الشيعية»، كما بادر مع المحفوظ بتأسيس جمعية العمل الإسلامي، وتحمل فيها مسؤولية الدائرة السياسية. شارك في مؤتمرات، وكتب العديد من الدراسات والمقالات والبيانات السياسية حول البحرين. توفي يوم ٢١ شعبان، ۳ أيلول(١).

#### عبدالأمير بن محمود الجبوري (1371 - 0731a = 7791 - 3 · · 7g) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالأمير بن منصور الجمري (VOT1 - VT31a = ATP1 - T., Ta) ناشط شيعي.



ولد في المنامة، ودرس على فقهاء شيعة بالنجف، منهم أبو القاسم الخوئي ومحمد باقر الصدر، عاد مزوَّدًا بالإجازات العلمية، وانتُخب نائبًا في البرلمان، ثم قاضيًا في المحكمة الشرعية الجعفرية، وكان دفاعه عن الشيعة في البحرين لافتًا للنظر. له مقالات وبحوث، نظم الشعر وخطب.

من كتبه المطبوعة: حول التعاليم الإسلامية، من واجبات الإسلام، المرأة في ظلِّ الإسلام، من شموع العترة الطاهرة، السيد محمد بن

(۱) موقع منتدی کربا بادیات (استفید منه فی شهر رمضان

على الهادي. وله ديوان شعر مخطوط (٢).

#### عبدالأمير هادى المكتوب (1071 - . 7316 = . 391 - 19919) (تكملة معجم المؤلفين)

### عبدالباري إبراهيم مصطفى

من مواليد محلة حسن كوي في قضاء تلَّعفر بالعراق. تخرَّج في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الموصل. تفرَّغ للمتاجرة بالأقمشة، وزار معظم البلاد العربية، تعرَّف فيها على العلماء والدعاة، وانتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ عام ١٣٨٦هـ، وصار علمًا من أعلام الفكر والدعوة في منطقته، وقاد التنظيم السري الطلابي بجامعة الموصل، ثم بقضاء تلَّعفر. انتمى إلى الحزب الإسلامي عند احتلال أمريكا العراق، فأسَّس وقاد هذا التنظيم في أقضية تلَّعفر وسنجار وقضاء البعاج، ووضع داره وأهل بيته في نفير عام طوال أيام محنة الاحتلال؛ لإغاثة المنكوبين والمفجوعين. وكان شجاعًا، صداعًا بالحق، كريمًا مضيافًا سخيًا بماله. وشهد محافل ومؤتمرات وندوات جماهيرية، وكان مؤثرًا فيها. قُتل صباح يوم الاثنين ٤ رجب، ٧ تموز أمام داره في قرية الرحمة بضواحي مدينة تأجف (٣).

### عبدالباري بن عبدالخالق الندوي $(\Gamma \cdot \Upsilon I - \Gamma P \Upsilon I \alpha = \cdot P \wedge I - \Gamma V P I q)$

باحث فلسفى إسلامي.

ولد في قرية ستركهو بمديرية باره بنكى في الهند، ثم استوطن والده مدينة لكنو.

تعلم في ندوة العلماء، واستفاد أنواع العلوم من الشيخ محمد إدريس الندوي، وشلبي النعماني، وغيرهما. وتخصُّص في علوم التاريخ والآداب والفلسفة والعلوم العقلية، ثم درَّس في جامعة بومباي. وتولَّى مسؤوليات في دار المصنفين بأعظم كره مشتغلًا بأعمال البحث والدراسة والتحقيق. وعيِّن أستاذًا للفلسفة والأدب والتاريخ في جامعة حيدرآباد، وبقى فها (٢٣) عامًا، وانتفع به خلق من الطلبة، ثم لازم شيخه أشرف التهانوي حتى في إجازاته، وصار من مدرسته العلمية والدعوية والإصلاحية، وقام بجمع وتدوين عصارة مواعظه ومذكراته وملفوظاته. وفي عام ١٣٦٥هـ انقطع إلى تلخيص مؤلفاته والاقتباس منها ونظمها في أسلوب كتابي عصري. ووافته المنية في ٢٨ محرم، ۲۰ كانون الثاني (يناير).

ومما تُرجم له إلى العربية: الدين والعلوم العقلية (والطبعة الأخرى بعنوان: الدين والقوى العقلية)، بين التصوف والحياة. وترجم عدة كتب في الفلسفة إلى الأردية، ونقّح كتب شيخه التهانوي وهذبما ورتبها وجعلها في أربعة أقسام: تجديد إحياء الدين، تحديد التصوف (التزكية والإحسان)، تحديد المعاشرة (الحياة الاجتماعية)، تجديد التعليم والتبليغ(1).



(٤) أشرف على التهانوي/ محمد رحمة الله الندوي، ص٣٠٦، رسائل الأعلام ص ١٤ (الهامش).

#### **عبدالباري عبدالقدُّوس** (۱۳۳۸ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۱۹ – ۲۰۰۶م) قائد وزعيم إسلامي مجاهد.



ولد لأب عالم في مدينة باندي بوره في كشمير المحتلة، القريبة من العاصمة سرينجر، تخرَّج في كلية الدراسات الشرقية بالعاصمة، انضم إلى حزب مؤتمر مسلمي كشمير، بادر إلى تنظيم كتائب الجهاد في مدينته لتحرير الولاية من الاحتلال الهندوسي، هاجر إلى كشمير الحرة وواصل نشاطاته السياسية وناب عن رئيس المؤتمر، انضم إلى الجماعة الإسلامية بباكستان، ولما تأسّست الجماعة في ولاية جامو وكشمير الحرة اختير أول أمير لها، وبذل قصارى جهده لنشر الدعوة الإسلامية في أنحاء الولاية. اختير عضوًا في المحلس الأعلى للمساجد برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وصارت هذه المدينة المشرفة المكان المناسب لاجتماع القادة الكشميريين من كلا شطري الولاية، فكانوا يعدُّون الخطط لحركة المقاومة الإسلامية الكشميرية. قضى السنوات العشر الأخيرة من حياته طريح الفراش إثر حادث مروري، وتوفي يوم ٦ محرم، ۲٦ شباط (فبراير)<sup>(۱)</sup>.

#### عبدالباري العبودي (۱۳۲۱ - ۱۲۳۰ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالباري عيساييف (۱۹۰۰ - ۱۹۸۰ = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰م) مفتى الاتحاد السوفيتي.

#### عبدالباري محمد داود (۲۰۰۰ - ۲۰۲۷ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) باحث سلوكي إسلامي مكثر من التصنيف.

من مصر. أستاذ في كلية الآداب ببنها. بحث في جوانب نفسية إسلامية أصالة وتحديدًا، وساهم في بيان المعارف الصوفية، وأبرز الصفات الأخلاقية الإيجابية التي تؤثر في التنشئة السليمة، وركز على الطفل في جانبه التربوي وحقوقه في الشريعة الإسلامية، مع جوانب إسلامية أخرى طيبة، ومات في ثابي أيام عيد الفطر. من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة: دراسة فلسفية إسلامية، الأصول الإسلامية للثقافة العربية، الله في العقيدة الإسلامية، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، أويس القربي سيد التابعين وعلم الأصفياء، التدبير عند الصوفية، ليلة القدر، التنشئة السياسية عند الطفل، التواضع في الإسلام، التوبة في الإسلام، المنهج التربوي والعلمي عند الصوفية، دراسة إسلامية عن المتكلمين والفلاسفة والصوفية، علم النفس الاجتماعي المعاصر (مع آخرين)، جوانب من عظمة القرآن. وكتب أخرى عديدة أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين).



#### عبدالباري الندوي = عبدالباري عبدالخالق الندوي

#### عبدالباسط جميعي (۰۰۰ - بعد ۱۹۱۸ه؟ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالباسط الخطيب (۱۰۰۰ - ۱۹۱۲ه؟ = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالباسط عبدالصمد = عبدالباسط محمد عدالصمد

عبدالباسط علي كُرْمان (۰۰۰ - ۱٤٣٣ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالباسط بن محمد أديب حسُّون (١٣٥٣ - ١٩٣٩ هـ = ١٩٩٤ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالباسط محمد عبدالصمد (۱۳٤٦ - ۱۹۰۹ه - ۱۹۲۷ - ۱۹۸۸م) شیخ المقرئین المصریین.



من مواليد بلدة آرمنت التابعة لمحافظة قنا، حفظ القرآن وهو لا يتجاوز العاشرة من عمره على الشيخ محمد سليم، ثم تلقى القراءات السبع على يديه، وكان شيخه يحبه ويصطحبه معه في الحفلات وعمره لم يتجاوز الرابعة عشرة، لحلاوة صوته

<sup>(</sup>١) كشمير المسلمة ع١٤٢ (صفر ١٤٢٥هـ) ص٦.

ونبراته القوية التي تدل على نبوغه منذ الصغر كقارئ مجيد. وقد بدأت شهرته في محافظات الصعيد مع إحياء ليالي شهر رمضان من بدایة عام ۱۳٦٥ه، ومن خلال حضوره حفلات الموالد، وكان يستمع إلى أصوات مشاهير القرّاء بالوجه القبلي، ليستفيد من طرقهم ومدارسهم، ومن الأصوات التي تتلمذ على نحجها قبل أن يأتي إلى القاهرة أصوات المشايخ محمد رفعت، والشعشاعي، ومصطفى إسماعيل، وكانت أجهزة الراديو قليلة في الصعيد في ذلك الوقت، فكان يذهب الأميال إلى مقهى معين فيه راديو ليستمع إلى هؤلاء القراء. وفي عام ١٣٧٠هـ قام بأول زيارة إلى القاهرة، وكان اليوم قبل الأخير لمولد السيدة زينب رضى الله عنها، وقدمه إمام المسجد الشيخ على سبيع للقراءة، وكان يعرفه لأنه من قنا، فقرأ من سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْتُسَّلِيمًا ﴾. فامتلأ المسجد بالناس لسماع هذا الصوت الذي شد انتباههم، وسيطر على قلوبهم. وقرأ أكثر من ساعة، والتفَّ حوله الآلاف لمعرفته. وفي العام التالي تقدم للإذاعة ومنحته اللجنة القبول. وذاع صيته مع أول إذاعة في افتتاح مسجد ببور سعيد، وأصبح من أوائل القراء الممتازين بالإذاعة، تذاع تلاوته أسبوعيًا مساء كل سبت. وانتقلت شهرته إلى إذاعات العالم كله. وقد عُيِّن عام ١٣٧٢هـ قاربًا لمسجد الإمام الشافعي، ثم قاربًا لمسجد سيدنا الحسين خلفًا لزميله الشيخ محمود البنا سنة ١٤٠٦ه. كما عُيِّن نائبًا لعموم مشيخة المقارئ سنة ٤٠٢هـ. وكان له فضل في إنشاء نقابة محفظى وقرَّاء القرآن الكريم. وتمَّ انتخابه نقيبًا للقراء سنة ١٤٠٥هـ.



كان من روَّاد قراءة القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون، قرأه أكثر من ٣٥ عامًا. وحصل على العديد من الأوسمة والنياشين من ملوك ورؤساء العالم. وقد رزقه الله من حسن الصوت والأداء بما لا يوصف. ولم يُر من يضاهيه في هذا العصر. وكان يتنقل بين بلدان العالم وخاصة في شهر رمضان لقراءة القرآن الكريم في مساجدها ومراكزها الإسلامية. وكان حتى النصاري وغيرهم يستمعون إليه، لحسن صوته ونقائه وجمال أدائه. وذكر لى أن والده من أكراد العراق، تزوج من والدته المصرية. وافته المنية بمصر يوم الأربعاء ٢١ ربيع الآخر، ٣٠ كانون الأول (ديسمبر)، بعد أن سجل القرآن الكريم كله عشرات المرات بالقراءات السبع الصحيحة لدول عربية وإسلامية وأجنبية، وذلك خلال رحلاته العديدة التي تحاوزت



المائة رحلة حول العالم(١).

عبدالباسط عبدالصمد (خطه على ظرف رسالة)

(۱) عمالقة من صعيد مصر ص ۱۱۱، الأخبار ۱۹۸۸/۱۲/۹م، إمتاع الفضلاء ۱۹/۳، الشرق الأوسط، والمسائية ۱۹۲۲/۹۶ هم، أعلام مصر في القرن العشرين ص ۲۹۰، بلابل من السماء ص ۸۳. وخطه من موقعه.

عبدالباسط محمد عبدالمعطي (۱۳۱۳ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۳ - ۲۰۱۰م) عالم اجتماع.



ولد في بني سويف بمصر. نال درجة الدكتوراه من قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام ١٣٩٢هـ، ودبلوم تخصص في العلوم الجنائية، ثم كان خبيرًا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورئيس بحوث الرأي العام والإعلام، ومشرفًا على وحدة التنمية الريفية والسكان بجامعة القاهرة، ومستشارًا لإدارة السياسات السكانية والهجرة بجامعة الدول العربية، وأستاذًا ورئيسًا لقسم الاجتماع بكلية البنات في جامعة عين شمس، ورئيسًا لقسم الاجتماع بكلية الإنسانيات في جامعة قطر، وخبيرًا للتخطيط الاجتماعي بالمعهد العربي للتخطيط. وقد اهتم بالقرية والمرأة في مصر، وبر النمو المنتج» في دول العالم الثالث، والتقنية لتقوية الإنتاج، وبالتكامل واكتشاف المواهب وقدرات الطلاب، وفقر القدرات، والتكامل الاقتصادي. وفاز بجأئزة الدولة للتفوق عام ١٤٢٣هـ، وكان عضوًا في عدد من المؤسسات الفكرية والعلمية، وترأس الجمعية العربية لعلم الاجتماع مدة، توفي يوم الخميس (١٣ جمادي الآخرة، ٢٧

وله العديد من الأبحاث في مجال الاجتماع، ومن مؤلفاته في ذلك: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر (تحرير)، الهجرة النفطية والمسألة الاجتماعية: دراسة ميدانية على عينة من المصريين بالكويت، الوعي التنموي العربي: ممارسة بحثية، التدين

أو باسم مستعار، وقرأ أمهات الكتب

والدواوين، وتملَّك واحدة من أكبر المكتبات

الأهلية هناك، أصدر جريدة يومية سياسية

سماها «المثال» صدر منها (٧٨) عددًا،

ثم أصدر جريدة «وحي القلم»، وشارك

في تحرير جريدة «الراية» ثم أصدر جريدة

«العاصفة»، يومية ثقافية، كما أسهم في

إصدار جريدة «الواقع»، وأصدر صحيفة

«الهدف» وكانت إدارتها منتدى للمثقفين

والأدباء. وكان قوميًا، ولم ينتم إلى حزب.

توفي يوم الخميس ٨ شعبان، ٢٠ كانون

له قصائد شعر، وكان يعدُّ كتاب «تاريخ الصحافة الموصلية»، وبقى مخطوطًا<sup>(٣)</sup>.

عبدالباقي أحمد سلامة (۰۰۰ – ۲۳۶ آه = ۰۰۰ – ۱۱۰۲م)

من مصر. حصل على رسالته العالية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ١٣٩٤ه، وكتب في موضوعات إسلامية مستنبطة من الكتاب والسنة. شيّعت جنازته يوم الأحد ٣ رجب، ٥ يونيو. الشعبي في القرية المصرية، العولمة وقضايا المرأة والعمل (تحرير مع اعتماد علام)، العولمة والتحولات الجحتمعية في الوطن العربي (تحرير)، في التنمية البديلة: دراسات وقضايا، في النظرية المعاصرة لعلم الاجتماع (مع عادل الهواري)، مجتمع القرية: دراسات وبحوث (مع غريب محمد سيد أحمد). وله مؤلفات أخرى وترجمات لكتب، وأكثر من (٧٥) تقريرًا علميًا وبحوثًا ودراسات قدمت لمؤتمرات ونشرت في دوريات متخصصة مصرية وعربية. وعناوين مؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

في السجن قبل أن يقدم طلبًا للحصول على إفراج مشروط. وضغطت ليبيا للإفراج عنه عام ٢٠٠٩م، وقدمت التماسًا للحكومة الأسكتلندية لإعادته لبلده في إطار اتفاق لتبادل السجناء، كما طلب «معمر القذافى» من رئيس الوزراء البريطاني المساعدة في القضية. ورفضت السلطات الأسكتلندية الطلب الليي، لكنها أفرجت عن المقرحي وإعادته لليبيا لأسباب صحية. توفي يوم ٢٩ جمادي الآخرة، ٢٠ أيار (مايو)<sup>(۲)</sup>.

> عبدالباسط المقرحي (YYY - TT3 1 a = YOP 1 - Y1 . 74)



من طرابلس الغرب. درس في أمريكا وبريطانيا، عمل مديرًا للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، وعيِّن رئيسًا لأمن الطيران بشركة الخطوط الجوية الليبية في مطار لوقا بمالطا. أُدين في قضية تفجير طائرة تابعة لشركة «بان أمريكان» فوق لوكربي بأسكتلندا عام ١٤٠٨ هـ (١٩٨٨م)، مما أسفر عن مقتل ٢٥٩ شخصًا كانوا على متنها، و ۱۱ على الأرض، وصدر على المقرحي حكم بالسجن مدى الحياة عام ٢٠٠١م، وحكم القضاة في عام ٢٠٠٣م بأنه يجب عليه قضاء ٢٧ عامًا على الأقل

(١) الأهرام ٤٥٠٩٨ (٤٣١/٦/١٤هـ)، ومماكتبه رشاد الفقيه في تعريف بالمترجم له (مدونته من الشبكة العالمية، استفيد منها في جمادي الآخرة ١٤٣١هـ).

#### عبدالباسط يونس البدراني (V371 - 3131a = A791 - 3P91a)

محرر صحفي.



من مواليد الموصل، أكمل دراسته المتوسطة، ونشر مقالاته في عدة جرائد ومحلات باسمه

أعتذر وكمل موارهي وإحساسي مع تبول المكانأة الما دية والسسماع لي بعدم إستعدماً . مع إعتزازي الكبر يتغديركم المعنوى الصاور عَنْ رُمَا الْسَقِيدِ الْمُعَوَى هُو وَهُمُ كَنْتَ أَنْهُى كُلِّ إِصَوَار أَهُمَ يُكُونِ هذا الْسَقِيدِ الْمُعَوَى هُو وَهِرُهُ الْمُرْةِ الْمُطِيبَةِ الْمَبَارِكَةُ لَقَاءُ وَأَهِبَ أربته مرأمًا أسشرف على ما ية العمرالذي منه معيد وكما أسشرف على ما يق العمرالذي منه من الما المرافق. سَا كوبه سعيداً ويجدوه وثقة عالية وإخلاص في كمل ساهاتي المستشبلية لخدمة مركز وراسات الموصل رغبة مني غ التعاديهالسطيب سَهل بالموصل لها حمير ومُرضٌ واحب عليَّ الديماء به ، والتَّكُونوفِوم الجمسيع لما ميه خمرالدُّعة والولمِن.

وله كتب، منها: الإسلام والرق، بين يدي الساعة من القرآن الكريم والسنة المطهرة،

عالم أزهري.

سبع سماوات وسبع أرضين، سبع سنابل، سحر بابل، عجل الذهب، القرآن الكريم ونظام الأسرة، نبوة الأسباط في الميزان، أسس معاملة المسلمين للكفار في السلم والحرب في القرآن الكريم (رسالته العلمية).

عبدالباسط البدراني (خطه وتوقيعه)

(٣) موسوعة أعلام الموصل، مدونة الدكتور إبراهيم العلاف (ومنه خطه)، معجم البابطين لشعراء العربية، موقع الدكتور سيار الجميل ٢٨/١/٢٨م.

(٢) المحتمع ع ٢٠٠٤ (٢١/٥/١٦م)، الموسوعة الحرة

۲۷ يونيو ۲۰۱۲م.

#### عبدالباقي الجمالي (١٣٤٦ - ١٤١١ه = ١٩٢٧ - ١٩٩٠م) حقوقي، محرر صحفي.

من حمص. مجاز في الحقوق من جامعة دمشق، وأصدر فيها جريدة «النور» سنة ١٣٧٥ه، ثم أوقفت أيام الوحدة مع مصر، وحرَّر في جريدة (الطليعة السورية)(١).

#### عبدالباقي صحراوي (١٣٢٦ - ١٤١٦ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٥م) عالم داعية.



من الجزائر. من مؤسّسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية. وكان من أنصار الحوار والحلّ التفاوضي بين السلطة والجبهة، وله علاقة مع السلطات الفرنسية في إطار تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وكان إمام مسجد «ميرا» في قلب المنطقة العربية بباريس والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ هناك. اغتيل يوم ١٣ صفر، ١١ تموز، بعد أداء صلاة العصر داخل المسجد، واستنكرت اغتياله هيئات إسلامية (٢).



ولادته في مدينة الكويت، ووالده عالم مشهور، حصل على دبلوم الصناعات الميكانيكية من القاهرة، ودبلوم في المندسة الميكانيكية من بريطانيا. عاد وعيّن مدرسًا في الكلية الصناعية، ثم كان أول مدير كويتي لها، وتولَّى مناصب أخرى عديدة، منها رئاسة مجلس إدارة شركة صناعات الكيماويات البترولية، ورئاسة لمحلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجى الأسمدة الكيماوية، وقد أسهم في تأسيسه، ورئاسة محلس إدارة المنظمة العالمية لصناعة الأسمدة، وهي منظمة عالمية تشترك فيها جميع شركات إنتاج الأسمدة الكيماوية في العالم، وكان أول رئيس لها من دول العالم الثالث. صدر فيه كتاب: عبدالباقى عبدالله النوري رجل التربية والتنمية (٣).

#### عبدالباقي محمد إبراهيم (١٣٤٥ - ١٤٢١ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠١م) مهندس معماري إسلامي.



(٣) مما كتبه عبدالمحسن الجار الله الخرافي في حريدة القبس
 ١/٨/١١م، الأنباء ٢٩ يوليو ٢٠١٠م.

من محافظة الشرقية بمصر. حصل على الماجستير في التصميم الحضري من جامعة ليفربول، والدكتوراه في تخطيط المدن من جامعة نيوكاسل. أستاذ كرسي تخطيط المدن في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، رئيس قسم العمارة، كبير خبراء الأمم المتحدة لتخطيط المدن بالسعودية والكويت. انتدب مديرًا عامًا لإدارة التشييد والإسكان بالجهاز المركزي للحاسبات. وكان عضوًا في كثير من اللجان التخطيطية بمصر والعالم العربي، ومقرر لجنة الحضارة بالمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورئيس تحرير مجلة «عالم البناء» (أسَّسها مع حازم إبراهيم عام ١٤٠٠هـ). حضر مؤتمرات علمية عالمية وعربية ومحلية، مستشار منظمة العواصم والمدن الإسلامية.



عبدالباقي محمد إبراهيم مؤسس ورئيس تحرير (عالم البناء)

له العديد من البحوث العلمية المنشورة في محال التخطيط والإسكان والعمارة. ويقوم مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بتحميع وحفظ وتبويب جميع ما كتبه، من مقالات وأبحاث وكتابات، تمهيدًا لعرضها عبر صفحات موقع المركز الإلكتروني. وقد ورد أن له (١٤) كتابًا، و(٢٥) بحثًا.

ومن عناوين كتبه: تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة، مشوار البحث عن أصول العمارة في الإسلام، المنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربي

عبدالباقي عبدالله النوري (۱۳٤٧ - ۱۹۲۱هـ = ۱۹۲۹ - ۲۰۱۰م)

تربوي تنموي.

<sup>(</sup>١) علماء دمشق وأعيانها ص٢٠٧، معجم الجرائد السورية ص٣٧٢، موقع اكتشف سورية.

<sup>(</sup>٢) المحتمع ع١١٥٩ ص٢٠.

(مع حازم محمد إبراهيم)، أسس التصميم/ سكوت (ترجمة مع محمد محمود يوسف)، التراث الحضاري في المدينة العربية المعاصرة، الإسكان في المدينة الإسلامية، الارتقاء بالبيئة العمرانية للمدن، كلمات صحفية في الشؤون العمرانية، المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية، المعماريون العرب: حسن فتحي، بناء الفكر المعماري والعملية التصميمية، موسوعة أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري، المنظور الإسلامي للتنمية العمرانية(١).

#### عبدالباقي بن محمد الأمين بن الشيخ نور (. 1771 - 1 . 31 = 7 . 91 - 1 / 919) داعية سلفي.

ولادته في قرية اللَّكَنْدي التابعة لولاية النيل الأزرق، وهو من الأشراف الباسطات في قرية أم سُنط. نشأ نشأة دينية، وتلقى العلم على الشيخ الفكي حسين ثم الشيخ البشير، واعتنق المذهب السلفي، درَّس في المساجد، ورأس جماعة أنصار السنة المحمدية بالحوَّاتة حتى وفاته، وكان منكرًا على الصوفية بدعهم، مغرمًا بكتب ابن تيمية وابن القيم، ولم تشغله أعماله التجارية عن هذه الدعوة، فحاضر وخطب كثيرًا. مات بمدينة ود مدني في شهر يونيو.

وترك رسالتين مخطوطتين، هما: الله في السماء، صحة الصلاة خلف المتصوفة (٢).

#### (١) الشرق الأوسط ٢٠٠١/١/٤م، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٨٧، محلة البناء ع١٢٢ (رجب ١٤٢١هـ) ص٤٠، مجلة العواصم والمدن الإسلامية ع٣١ (رجب ١٤٢٢هـ) ص٣٠، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية (مدونته).

#### عبدالبديع السيد صقر (۱۳۳۵ - ۱۹۱۰ = ۱۹۸۱ - ۱۹۸۱م) عالم وداعية تربوي. من الروّاد الأوائل في التعليم بمنطقة الخليج قبل أن تقوم فيه وزارات للتربية والتعليم.



ولد في بلدة كفر صقر، التابعة لمركز أبو كبير في محافظة الشرقية بمصر من عائلة عربية معروفة، انتقل إلى القاهرة والتحق بكلية الآداب، وكان يقول بأنه لم يستفد منها سوى ورقة الشهادة الرسمية، وأفاد من كتب رشيد رضا، ومحب الدين الخطيب، إضافة إلى التزامه الإمام حسن البنا الذي عمل معه مدة طويلة في المركز العام وفي إعداد الدعاة. وكان مجيؤه إلى قطر مديرًا لمعارفها أول تنظيم للتعليم فيها، حيث ألَّفت لجنة للمعارف برئاسة الشيخ قاسم الدرويش ضمت عددًا من أهل البلاد. ولما انتقل إلى دولة الإمارات بدعوة من حاكم دبي راشد المكتوم وحاكم الشارقة، أنشأ مدارس الإيمان ليسد تغرة غفل عنها الكثيرون بعد أن استغل هذا الفراغ المُنصِّرون، فقامت هذه المدارس بواجبها الإسلامي، وعلى الأخص أقسام الحضانة والإناث. وقد حرص على أن يؤدي واجب الدعوة في بلده مصر بعد أن جال الأقطار والأمصار، وخلَّف آثارًا طيبة في الشرق والغرب، وأدركه القدر وهو

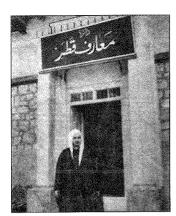

عبدالبديع صقر (صورته)..أول من نظم التعليم في

ومماكتب فيه:

وفقيد آخر: الداعية الإسلامي الكبير عبدالبديع صقر كما عرفته/ حيدر قفة. النقد البديع لأغلاط عبدالبديع/ عبدالله بن زید آل محمود. (رد علی مشروعه «کتاب الجيب» عن الإسلام).

مؤلفاته: بدأ التأليف أيام نشأته الأولى، فكتب عددًا من الرسائل ثم أتلفها، ولم يخرج منها سوى رسالة «كيف ندعو الناس» التي جمع فيها خلاصة الدروس التي ألقاها في قسم إعداد الدعاة. كما شارك في كتب المعارف القطرية، وله «الخطب والمواعظ» وفي مناسك الحج رسالة سماها «رحلة الحج وما يلزمها»، ووضع حاشية قيمة على رسالة «الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية». وألُّف نقدًا لبردة البوصيري، وعمل دليلًا لجغرافية قطر، ورسم لها أول خارطة عربية بيَّن فيها المواضع والأبعاد، ولم يكن لقطر قبلها سوى خرائط وضعها المحتل لأغراضه الخاصة، وشارك في الإشراف على طباعة عدد من الكتب التي كان يأمر بطباعتها الشيخ على بن عبدالله آل ثاني وابنه أحمد، والكتب التي تطبع لمعارف قطر.

وله أيضًا: شاعرات العرب (جمع وتحقيق)، التجويد وعلوم القرآن، نساء فاضلات: صدِّيقات وصحابيات - عابدات وصابرات عائد من محاضرة ألقاها في منطقة نائية،

في ١٢ من شهر ربيع الآخر، الموافق ١٣

ديسمبر (كانون الأول).

<sup>(</sup>٢) جماعة أنصار السنة المحمدية/ أحمد محمد طاهر عمر،

لها الشاعر أحمد محرم، إضافة إلى قصائد

عبدالبديع قمحاوي

( . . . - 7731 a = . . . - 0 . . 7 a)

من مصر. اهتم بنشر التعليم. والثقافة

بين الأطفال، ومحو الأمية بين الكبار،

قدَّم برنامجه «يا أهل بلدي» في بثِّ يومى من الإذاعة بأسلوب سهل منذ سنة ١٣٨٧هـ لمحو الأمية، ثم في سلسلة حلقات بالتلفزيون، وطوّر أساليبه طبقًا لتطور العصر، وأنشأ أكبر موقع على الشبكة العالمية للمعلومات لتعليم اللغة العربية على مستوى الشرق الأدبى تحت عنوان «كتاب الشيخ قمحاوي»، واعتبر رائد محو الأمية،

ومن الرواد في ثقافة الأطفال، إلى جانب

البحوث والدراسات والخبرة في الإعلام

والتعليم، وكان يفكر في مشروع من الألف

إلى الكمبيوتر «لحو الأمية الكمبيوترية»

على غرار «المكتبة المتنقلة» تجوب

المحافظات لتعليم كيفية استخدام الحاسب

الآلي، لكنه توفي قبل تحقيق هذا الحلم.

وكانت فيه روح دينية، عضو في اتحاد كتاب

مصر. مات في الأيام البيض من شهر ربيع

ألَّف وطبع ووزع على نفقته كتبًا وألعابًا

لتعليم الصغار والكبار في معارض الكتب

السنوية، وحصل على جائزة سوزان مبارك

الأول، أواخر شهر نيسان (أبريل).

منشورة<sup>(۳)</sup>.

تربوي إعلامي ريادي.

- مصلحات وكريمات، الوصايا الخالدة (جمع وتحقيق بالاشتراك مع مصطفى جبر)، التربية الأساسية للفرد المسلم، مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف (اختيار وتعليق)، مختصر مشكاة المصابيح ومختارات من سواه (اختيار وتعليق)، ١٢ عامًا مع الأستاذ البنا، مختصر التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية (بالمشاركة مع زهير الشاويش). وله مؤلفات أخرى ذكرت ف (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

عبدالبديع عبدالحي (١٣٣٥ - ١٩١٥ه = ١٩١٦ - ٢٠٠٤م) نحات مشهور.



ولد في ملوى بمحافظة المينا. من كبار المقَّالين في مصر، عُرِّف بأنه «شيخ النحاتين بمصر القديمة». كرّم من قبل عبدالناصر والسادات ومبارك، وحصل على جائزة الدولة. لم يدرس الفن، ولم يكمل تعلمه حتى في الكتَّاب، ولكنه كان يجيد القراءة. عمل بكلية الفنون في صناعة القوالب النحاسية ونفذ العديد من التماثيل، وكان متخصِّصًا في نحت التماثيل

(۱) الجمتمع ع۷۹۸ (۲۸ ۱٤۰۷/٤/۲۸) ص۳۷ بقلم زهمير الشاويش، وكتب فيه أيضًا معوض عوض إبراهيم بالمحلة نفسها ع٢٦٨ (١٤٠٧/١١/٢٥) ص٤١، المحتمع كلك ع١٢٥٧ (١٤١٨/٣/٣) ص٥٠، وع ١٣٠٤ ص٧٥البعث الإسلامي مج٣١ ع١٠ (رجب ١٤٠٧هـ) ص٨٦، الرسالة الإسلامية ١١٤ ص٣٨، رسائل الإعلام ص١٤، من أعلام الحركة الإسلامية ص٩٨، خواطر الإلهام في شذى الأيام (بدون ترقيم)، من أعلام الحركة والدعوة

بأحجامها المتنوعة وخاماتها الصلدة والأحجار القاسية، مثل الجرانيت والبازلت والصوان والكوارتز والديوريت، اقتنت أعماله متاحف سورية والمنياء ومتحف الفن الحديث بمصر، وكان يشكو من ساقه لتمثال وقع عليه، فظل يلبس الثوب دون البنطال. قُتل وبيعت بعض مسروقاته في شهر جمادي الأولى.

صدر له کتاب عام ۱٤۲۳ه، کتبه له مكرم حنين<sup>(۲)</sup>.

عبدالبديع عبدالواحد يحيى (A171 - 3731a = .. P1 - 7. . 7a) عالم سلفي.



ولد في بلدة البتانون مركز شبين الكوم عصر. تلقى القرآن الكريم عن والده، نال الشهادة العالمية من جامعة الأزهر، عمل في التربية والتعليم مدرِّسًا للغة العربية والدين، وكان خطيبًا بارعًا، وبلاغيًا متمكنًا، من زملاء الشيخ محمد حامد الفقى. استقرَّ به المقام في مسجد التوحيد، أكبر مساجد عافظة الإسكندرية لأنصار السنة المحمدية. توفي يوم الثلاثاء ١٢رجب، ١٨ سبتمبر. ترك تراثًا في العقيدة والفقه ونبذ البدع، من ذلك كتاب: أبدع تشريم (حول فقه السنة والعبادات، صاغه شعرًا)، بدائع التوحيد، وكلاهما مخطوطان. وله ملحمة تقع في ٣٢٥ بيتًا بعنوان «نداء الحق» قدم

(٣) التوحيد ع٩ س٣٢ ص٦٨، الثمار الشهية ١٦٧، (٢) الأخبار ٧/٧/٤٠٠م، الأهرام ع٢٩٤٧٤ (۱۹/٥/٥٢٤١هـ)، وع١٥٩٦١ (٣٢/٥/٥٢٤١هـ)، و٧

يوليو ٢٠٠٤م.

معجم البابطين لشعراء العربية (وتأريخه فيه: ١٣٣١ -.7312)?.

في أدب الطفل.

ومن تآليفه: شباب الأنبياء والأتقياء، العبور إلى سيناء، دفتر الأحوال الكمبيوترية، البحث عن نعمان، سلامًا يا رسول الله(١).

عبدالبديع أبو هاشم محمد علي (١٣٨٠ - ١٩٦١ه = ١٩٦٠ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالتوّاب بن إسماعيل الأموي (١٣٤٠ - ١٤٢٠ه = ١٩٢١ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجابر بن محمد الفضالي (۱۳۲۱ - ۱٤٠٦ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجبار الآلوسي ( ۱۹۹۰ م ۱۹۹۱ م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالجبار امحمد البودالي (۱۳٤٠ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۵م) شيخ الطريقة التجانية.

ولد بقرية عين ماضي في محط السلطان غرب مدينة الأغواط بالجزائر، تربى في الصحراء، وأخذ عن علماء، وأخذ عن والده الطريقة التجانية وعمره (٢٢) عامًا، وتحوّل في المغرب الأقصى وأخذ عن علمائها، وأُجيز بالطريقة، وصارت زاويته مفتوحة للواردين من أهل الطريقة، للأخذ عنه والإجازة منه، وبويع ليكون الخليفة العام للطريقة التجانية في العالم بعد وفاة الشيخ على بن محمود في عام ٢١١ هـ، وصار هو المرجع. توفي يوم ٢٦ شوال، ٢٧ نوفمبر ٢٠).

(۱) الأهرام ع٤٤٢٦٤ (٢١/٣/٢١) هـ)، وع ٣٢٤٧ع (٢٣/٢٦/٢٤)م.

(٢) موقع الطريقة التجانية (٤٣٠هـ).

عبدالجبار البدري (۱۳۵۰ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجبار جاسم البكر (۱۳۲۱ - ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۷۷م) مهندس زراعی.



ولادته في بلد سلطان التابعة لمركز قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة. أكمل دراسة الماجستير في بستنة الفاكهة بجامعة بركلي في أمريكا، عاد إلى بغداد وعمل مديرًا لإنشاء محطة تجارب مزرعة، وأجرى تجارب لدراسة أصناف النخيل، ثم عيِّن عميدًا لكلية الزراعة، ووكيلاً لوزارة الزراعة، ورأس تحرير مجلة الزراعة منذ تأسيسها، وأوفد إلى الأمم المتحدة لتقديم خبراته الزراعية، وتنقل بتفويض منها في دول لدراسة زراعة النخيل بها. أوقف مكتبة في داره للدارسين والباحثين في النخيل. وتوفي يوم الجمعة ٢ والباحثين في النخيل. وتوفي يوم الجمعة ٢ معرم، ١٦ كانون الأول (ديسمبر).

مؤلفاته: نخلة التمر: ماضيها وحاضرها ومستقبلها والجديد في زراعتها وصناعتها وجارتها وبناعتها وتخارتها، بين واحات نخيل المملكة العربية السعودية (حلقات نُشرت في مجلة الزراعة العراقية)، التمور العراقية وأنواعها، تقرير عن زراعة النخيل في تونس، إضافة إلى تقارير قدمها للأمم المتحدة، ودراسات، وكتب باللغة الإنجليزية (٢٠).

(٣) الشبكة العراقية لنخلة النمر (١٤٣٣هـ)، موسوعة أعلام العراق ١٤٣٣)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين

**عبدالجبار بن جعفر الرحبي** (۱۳۲۶ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۹۵م) تربوي، كاتب، مراسل صحفى.



ولد في الميادين بسورية واستقرَّ بدير الزور، درس في حلب ثم في الكلية الشرعية بالعراق، عاد معلمًا للمرحلة الابتدائية. وعمل مراسلًا صحفيًا لصحف مصرية وعراقية ولبنانية وسعودية، أصدر مجلة «الفرات» عام ١٣٥٧هـ، نشر مقالات ونظم شعرًا. مات في ٤ شعبان، ٢٦ كانون الأول (ديسمبر).

ومن مؤلفاته: فيصل ملك العرب، في كل زيق رقعة، البلاد العربية والاستعمار، صور في الطريق، نفثات مصدور (خواطر نثرية)، صور نفسية (مجموعة قصصية)، من الكبائر المهلكات، مأتم عبدالناصر بدير الزور، خمائل الوادي (شعر)، التسابيح (ديوان غزل)، شاعر على الفرات (شعر في وصف الفرات). ومخطوطات له كثيرة أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)

#### عبدالجبار الخضر = عبدالجبار بن عبدالحسين الخضر

\$/١١/٤، معجم المؤلفين العراقيين ٢/١٢/٠. (٤) ملف عنه في جريدة الثقافة (سورية) شوال ١٤١٦هـ، وجمادى الآخرة ١٤٢١هـ، الحركة الثقافية في دير الزور ص٧١، موسوعة أعلام سورية ٢٣٧/٣ (نقلًا عن أعلام الفرات)، معجم المؤلفين السوريين ص٢٠٦. عبدالجبار السحيمي

(A071 - 7731a = P781 - 71.74)

من الرباط. دخل عالم الصحافة مذ

كان في العشرين من عمره، وغدا من

أبرز رؤساء تحرير الصحف بالمغرب،

وظلَّ رئيسًا لتحرير صحيفة (العلم) منذ

عام ۱٤٠١هـ (۱۹۸۱م)، وتتلمذ عليه

كثير من الصحافيين، ولم تُعرف له هواية

سوى القراءة، واشتهر بكتاباته السياسية

والاجتماعية الناقدة، من خلال عموده

اليومي الذي اتخذ له عدة عناوين، منها:

خواطر طائرة، بخطِّ اليد... ولم يكن يتردد

في كيل الانتقادات لأي شخص. وكان

محرر صحفى قاص.

#### عبدالجبار داود البصري (۱۳٤۹ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۲م) أديب ناقد، باحث.



ولد في قرية الصمود بمحافظة البصرة. تخرج في كلية القانون والسياسة بالجامعة المستنصرية. عمل معلمًا في مدينة البصرة، ومدير إرشاد بالمنطقة الجنوبية، ثم فصل من

# A Jollo III

عبدالجبار البصري رأس تحرير مجلة (الأقلام)

له نحو (۳۰) كتابًا مطبوعًا، منها: طريق أبي الخصيب (شعر)، السهام غير المرئية (رواية)، الشعر (رواية)، الشعر العربي منذ مطلع ۱۹۷۱ لغاية آذار ۱۹۷۲م (بالاشتراك مع ميخائيل عواد وطراد الكبيسي)، رئة الشعر وملتقى المبدعين: وثائق ونصوص (إعداد لأعمال

الثامن ۱٤۰۷ه)، بدر شاكر السياب: رائد الشعر الحر، مربد الشموخ والحقيقة: وقائع مهرجان المربد الخامس عشر، مربد النصر والسلام، المؤلف والقانون، مربد مربد الانتفاضة:

وقائع مهرجان المربد الشعري السادس عشر (إعداد وتقلم)، الأدب التكاملي، ساعات بين التراث والمعاصرة، الطفل في تشريعات الثورة، مقال في الشعر العراقي الحديث، التنمية الثقافية في العراق، لم تعد الرصاصة في صدري، إرادة الحياة. إضافة إلى كتب أحرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

## موبية م فصل من المبدعين. ونائق ونصوص (إعداد لاعمال الشعري المربد المربد الشعري المربد المربد

ا نكريني اذا احترقنا مضدة النبي ، افي كما اردت وفياً في سكن الظهم ، عبي هوانا ثم أرنو له جميلاً حيثياً من فؤادي أربي لحنا فلمنا صالدة ي تستخير في مقلتياً حربتي لم تلدكا من شباناً حرشذ فالما وحدتاً عربيًا

#### عبدالجبار البصري (خطه)

الوظيفة وسجن في قلعة كركوك لأسباب سياسية عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م)، عمل رئيسًا لتحرير مجلة «الأقلام»، ومدير تأليف في وزارة الثقافة، وسكرتبرًا لمهرجان المربد الشعري. وكان عضوًا في نقابة المحامين، واتحاد الأدباء، وبدأ النشر في مجلة «البذرة» النجفية سنة ١٣٦٧هـ. ورؤيته في السياسة والمجتمع هي نظرية الوحدة والخرية والاشتراكية. وذكر من «اكتشافاته المعرفية»: التكاملية في الأدب والفن؟ وكان المسلمين ثم داعية من جماعة الإحوان المسلمين ثم

عضوًا في حزب الاستقلال، لكنه رفض أي منصب فيه. توفي يوم الثلاثاء ١١ جمادى الآخرة، ٢ أيار (مايو). له عدة مجموعات قصصية، منها: مولاي، الممكن من المستحيل، سيدة المرايا، بخط اليد: شظايا من ذاكرة الزمن المغربي(٣).

عبدالجبار سليمان الكبيسي (١٣٦٣ - ١٤٣٣ه = ١٩٤٣ - ٢٠١١م) مهندس مدنی، مناضل حزبی.

> (۱) معجم البابطين ٦٤/٤، موسوعة أعلام العراق ١٢١/١، الوطن (٦٤/٣/٧١٣هـ)، الزمان ع١٣٢٩ (١٤٢٣/٧/٢٧هـ)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١/ ١٥٠٤.

(٢) الشرق الأوسط ع ١٢٢٠٢ (٢٠١٢/٤/٢٥).



من العراق، تخرَّج في الجامعة الأمريكية بيروت متخصصًا في الهندسة المدنية، اعتقل بعد ١٧ تموز ١٩٦٨م وأُطلق سراحه، واعتقل ثانية.. غادر العراق عام حزب البعث في العراق (الجناح السوري) بعد اغتيال أحمد العزاوي، وصار المسؤول عن التنظيم السري في العراق. عاد إلى معنيًا بالعلاقة مع أطراف المعارضة، وخرج فتولًى رئاسة التحالف الوطني العراقي، ثم فتولًى رئاسة التحالف الوطني العراقي، ثم يوم الثلاثاء ١٨ محرم، ١٣ كانون الأول يعمّان (١٠).

#### **عبدالجبار عباس المشهدي** (۱۳۲۱، ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۲م) محرر إذاعی، ناقد شاعر.



من الحلَّة بالعراق. تخرَّج في كلية الآداب بحامعة بغداد. عمل في جريدة الراصد، عيِّن محررًا في مديرية الإذاعة والتلفزيون، عضو اتحاد الأدباء وجمعية النقاد العراقيين. حضر مؤتمرات أدبية محلية، وله مقالات عديدة.

(١) وكالة الصحافة المستقلة ٢٠١١/١٢/١٣م، وإضافات موقع التحالف الوطني العراقي.

قدمت في أعماله رسالة ماجستير بعنوان: عبدالجبار عباس ناقدًا/ أنعام منذر الآلوسي (الجامعة المستنصرية، ٤١٩هـ).

وله من المطبوع: أشواك الوردة الزرقاء (شعر)، السياب، في النقد القصصي، مرايا جديدة، مرايا على الطريق، ١٣٩١هـ، الحبكة المنغمة(٢).

عبدالجبار بن عبدالأمير الزهيري ( ١٣٥٨ - ١٩٩١ م ) ( ١٩٩١ - ١٩٩١ م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالجبار بن عبدالحسين الخضر (١٣٥٤ - ١٤١٣ه = ١٩٣٥ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجبار عبدالحكيم (١٣٦١ - ١٩٤٣ه = ١٩٤٢ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجبار عبدالرحمن العبدلي (۱۳٤٦ - ۱۲۲۴ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۳م) باحث في علم المكتبات.



ولد في بغداد. حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية ببيروت، وعلى ماجستير في علم المكتبات من جامعة سيراكيوز بأمريكا، أستاذ في علم المعلومات بجامعة البصرة. حضر جميع مؤتمرات اتحاد المكتبيين العراقيين، وشارك في ندوات.

(۲) موسوعة أعلام العراق ۱۲۱/۱، معجم المؤلفينوالكتاب العراقيين ٤١٩/٤.



عبدالله عبدالجبار (خطه وتوقيعه)

له العديد من كشافات الدوريات العربية والعراقية، وعدَّت بعض مؤلفاته مراجع أو مصادر توثيقية.

طبع له أكثر من (١٥) كتابًا، منها: كشاف الدوريات العربية ١٩٨١ – ١٩٨٤ مراكز التوثيق والمعلومات (مع جاسم محمد جرجيس)، فهرست المطبوعات العراقية الإسلامي (١٩٠٣)، ذخائر التراث والمعربة، المكتبة ومنهج البحث، المصادر والمراجع الأجنبية عن العراق (بالإنجليزية). وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عبدالجبار عبدالله الراوي (۱۳۱٦ - ۱٤۰۷هـ = ۱۸۹۸ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالجبار عريم** (۱۳۳۷ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۷۹م) باحث اجتماعی فی مجال الجریمة.

من العراق. حصل على الدكتوراه في الحقوق، ودرَّس مادة الجريمة والإجرام، رئيس الدائرة العلمية للاجتماع والخدمة

 (٣) موسوعة أعلام العراق ١٣٦/٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٢٠/٤، وزودني بخطه الأستاذ عبدالإله الشايع.

الاجتماعية بجامعة بغداد. كتب وبحث وحلَّل في مجال تخصُّصه.

من آثاره المطبوعة: السجون الحديثة: طبيعتها – خصائصها – وظائفها، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، العقوبة والمجرم، علم النفس، فن الخدمات الاجتماعية، القبائل الرحَّل في العراق وسياسة توطينهم وأهم مشروعاته القائمة والمقترحة، مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والاتقام في القانون العراقي والتشريع المقارن، المرافعات الجزائية، مشكلة المجتمع العربي وتأهيل المجرمين والمانحين، التخطيط وتأهيل المجرمين والمانحين، التخطيط في إصلاح وتأهيل المجرمين والحانحين، التخطيط في إصلاح وتأهيل المجرمين والحانحين، بحث في إصلاح وتأهيل المجرمين والحانحين، بحث أحرى بالإنجليزية الإصلاح المعاصرة. ومجموعة كتب أحرى بالإنجليزية (۱).



عبدالجبار علوان النايلة (۱۳٤٨ - بعد ۱۲۲۴ هـ = ۱۹۲۹ - بعد ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالجبار العمر** (۱۳۵۰ - ۱۶۱۵ه؟ = ۱۹۳۱ - ۱۹۹۰م) باحث في تاريخ العراق المعاصر.

 (١) رواد علم الاجتماع في العراق ص١٦٥ ، معجم المؤلفين العراقيين ٢/ ١١٦/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٢٣/٤، موسوعة أعلام العراق ١٣٦/٢.



ولد في بغداد، تخرج في كلية الآداب، شغل أكثر من مركز إعلامي: مدير الصحافة، مدير إذاعة، مستشار صحفي في بيروت، وكان عضو اتحاد الأدباء، واتحاد المؤرخين العرب، وحصل من الاتحاد الأحبر على وسام المؤرخ.

من مؤلفاته: الخميني بين الدين والدولة، العين والمحرز: الموجز في تاريخ آل سعود الدموي، الكبار الثلاثة، محاكمات سياسية مثيرة أمام القضاء العراقي، أم المعارك: الديوان الشعري (بالمشاركة، حـ١)(١).

**عبدالجبار أبو غربية** (۱۳۷۱ - ۱۶۳۳هـ = ۱۹۵۱ - ۲۰۱۲م) أديب، كاتب مسرحي.



من مواليد القدس. أنهى دراسته الثانوية، وحصل على دبلوم في المحاسبة في الحقل الصحفي، عمل مديرًا عامًا لدار جاد للنشر في عمّان، كتب مسرحيات ودراسات نقدية ومقالات صحفية في صفحات وكالة عمون الإخبارية خاصة،

(۲) موسوعة أعلام العراق ۱۲۲/۱، معجم المؤلفين
 والكتاب العراقيين ٤٢٤/٤.

واستأثرت القضية الفلسطينية باهتمامه، وقدَّم فيها أكثر من نص مسرحي، وكان مراسلًا لصحيفة عكاظ الحجازية، وعضوًا في اتحاد الصحفيين العرب، وعضوًا في اتحاد اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. توفي بعمّان يوم الاثنين ٢٣ ذي القعدة، ٨ تشرين الأول.

مسرحياته: الأرض الطيبة، الطراطير، من المجنون أو غرفة رقم ٧ ، كأس الهزيمة، لعنة الماضى، الميزان المائل، الجاهة.

قصص: أطفالنا يسطرون صفحات التاريخ (نُشرت في حلقات)، حكايات ذات معنى (قصص للناشئة، حلقات نُشرت في أخبار الأسبوع)(٣).

عبدالجبار كاظم (۱۳۲۹ - ۱۹۲۱هـ؟ = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجبار المبارك الحفياني (١٣٦٦ - ١٤٢٤ه = ١٩٤٦ - ٢٠٠٣م) عالم نشيط.



هو عبدالجبار المبارك موسى محمد. من السودان. تخرج في كلية الفنون الجميلة بالخرطوم، ترك الفنَّ واشتغل بالدعوة، وقضى عمرًا حافلًا في خدمة الإسلام، حاملًا لواء دعوته من خلال

(٣) موسوعة أعلام فلسطين ١٩٩٥، وكالة عمون الإخبارية /٢٥١، وكالة عمون الإخبارية

المنابر وحلقات العلم، وساحات الدروس والتوجيه، وكتابات في الصحف، وتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية، وكان له دور بارز في مسيرة العمل الإسلامي والوطني. وكان صوفيًا سمائيًا، اتحاديًا سياسيًا، رئيس لجنة الفتوى بالبنك الإسلامي السوداني. توفي في شهر ربيع الآخر بقطر.

وله: الفكرة الجمهورية في الميزان، البراهين الجلية في جواز الاحتفال بمولد خير البرية، التعاويذ والرقي(١).

عبدالجبار محسن اللامي (۱۳۵۱ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۲م) إعلامي.



من العمارة بالعراق، من الشيعة. انتمى إلى حزب البعث مذ كان طالبًا في الجامعة، وكتب دفاعًا عنه، وعمل موظفًا في شركة الزيوت النباتية، وصار مديرًا عامًا لها، وتتالت كتاباته في مدح البعث فعيِّن مديرًا عامًا لمحاء عامًا لمركز البحوث والمعلومات في مجلس قيادة الثورة، كما عيَّنه طارق عزيز وكيلًا لوزارة الثقافة. وكتب عن حرب إيران ضدً الفرس بحماس فنُقل إلى وظيفة رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع، ومُنح رتبة (لواء)، السياسية بوزارة الدفاع، ومُنح رتبة (لواء)، مسين، وأعفي من وظيفته عام ١٤١٣هـ مدام (١٩٩٣م). كتب باسم جبار اللامي أيضًا. وقد رأس تحرير صحيفة (القادسية) اليومية. وغادر العراق إثر الاحتلال الأمريكي لها إلى

(١) معجم المؤلفين السودانيين ٢١٠/٢، آخر لحظة
 (صحيفة شباب وطلاب المؤتمر الشعبي)، مع إضافات.
 وصورته من منتديات طابت المحمود.

عمّان، والتزم السكوت مدة، ثم تمجّم على البعث والرئيس صدام حسين، ورأس تحرير صحيفة (حقوق) الإلكترونية، الصادرة عن حركة القوى الوطنية والقومية. توفي يوم ١٠ صفر، ٢٤ كانون الأول.

من كتبه: بين الدين واستغلال الدين، المنازلة الكبرى وقائدها (مع آخرين)(٢).

#### عبدالجبار محمد الخربيط (۲۰۰۰ - ۱۹۸۶ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۶م) ضابط عسكري.

من إحدى العشائر في الرمادي بمحافظة الأنبار في العراق. ضابط برتبة عميد. نال الدكتوراه في أخريات أيامه في العلوم العسكرية من جامعة البكر. وهو ابن خال الرئيس صدام، وصهر الرئيس أحمد حسن البكر. شارك في معظم الانقلابات التي انفجرت في العراق. وبعد نجاح انقلاب ٨ شباط ۱۹۲۳م عين آمرًا لكتيبة دبابات المنصور. وبعد انقلاب ۱۷ تموز ۱۹۲۸م عين آمرًا للانضباط العسكري. ثم تعيَّن رئيس أركان الفيلق الخامس بكركوك. حاول «تصحيح الأوضاع»، ولم تعجبه الحرب مع إيران. وصار يتحرك، وجمع الضباط حوله وذكر لهم أن حزب البعث انحرف! فكان على قائمة من ينتظر تصفيته. وقُتل، لعله في عام ١٤٠١ه(٣).

# عبدالجبار بن محمد سعید المفتي (۱۳۵۲ - ۱۹۳۸ = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۹م) فقیه عالم، أدیب لغوي.

(۲) موقع وجهات نظر ۲۰۱۲/٦/۱م ، موقع کتابات ۲۰۱۲/۱۲/۲۳م، معجم المؤلفين والکتاب العراقيين

(٣) محطة الموت ص١١٣.



من دير الزور بسورية. حصل على الشهادات الدراسية الثلاثة الأولى بدراسة حرَّة، وانتسب إلى كلية الشريعة بجامعة دمشق، وحصل على إجازة في العلوم الدينية من والده، درَّس في عدة مدارس، وعيِّن مديرًا لمدرسة حطلة، وخطيبًا وإمامًا وفي الثانوية الشرعية، وكان يدرِّس المذاهب الستة، وأولع بنظم الشعر منذ صباه. مات في ١٩ شعبان، ١٠ آب (أغسطس). وطبع له: معجم وادي الفرات، الفرائض، إعراب الجمل، المقامة الرستانية.

وله من المخطوط: شرح شواهد اللغة العربية (٢١ج)، نهاية الغرور، الخطب الجمعية (٣جه)، الملك لير لشكسبير (ترجمة)، ديوان شعر، مجموعة قصص، سلسلة علمية في صنع الوسائل التعليمية من خامات البيئة الحلية (١٠).

عبدالجبار محمد العربي (۰۰۰ - ۱٤۲۸ ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجبار مصطفی (۲۰۰۰ – ۱۹۲۳ه = ۲۰۰۰ (تکملة معجم المؤلفين)

(٤) الحركة الثقافية في دير الزور ص٢٣٤.

#### عبدالجبار المئوي (۱۹۱۰ - ۱۹۱۴ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۴م) محدِّث محقق.

أحد نجباء تلاميذ الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي محدِّث الهند الكبير، وكان مساعدًا له في أعماله التحقيقية والدراسية، درَّس في جامعة مفتاح العلوم، وعُيِّن أستاذًا للتفسير والحديث بها مدة طويلة، ثم في جامعة مظهر العلوم بمدينة واراناسي، ثم في المعهد العالي للدراسات الإسلامية في مئو. وكان ذا أسلوب مؤثر في التربية والتعليم. وافته المنية في شهر كانون الأول (ديسمبر). من مؤلفاته: التصويبات لما في حواشي من مؤلفاته: التصويبات لما في حواشي البخاري من التصحيفات.

وترجم كتاب الزهد والرقائق لعبدالله بن المبارك، وسماه: إيثار الآخرة(١).

#### عبدالجبار يوسف المطلبي (١٣٤٢ - ١٤٢١ هـ = ١٩٢٣ - ٢٠٠٠م) باحث أكاديمي، ناقد أدبي.



من مدينة المشرّح بمحافظة ميسان في العراق. تخرج في كلية التربية، حصل على الماجستير في التأليف المسرحي من جامعة ساوث ويسترن بأمريكا، والدكتوراه من مدرسة اللغات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن في النقد الأدبي. درَّس في كلية الآداب

 (١) البعث الإسلامي (شوال ١٤١٤هـ) ص٩٦ (ونيه أنه توفي يوم الجمعة ١٦ رجب ١٤١٤هـ، المصادف ٢١ ديسمبر ١٩٩٢م، وهو تاريخ خطأ، فلا يتوافق التاريخان)، آفاق الثقافة والتراث ع٥ (محرم ١٤١٥هـ) ص١٤٢٠.

بجامعة بغداد، وعمل ملحقًا ثقافيًا في سفارة العراق بالقاهرة، ثم انتدب للتدريس في جامعة كابل بأفغانستان، عاد أستاذًا في بغداد، ودهمه الموت يوم ٧ محرم، ١١ نيسان (أبريل) بينما كان في زيارة إلى عُمان، وكان في طريقه إلى بغداد التي غاب عنها سنوات طويلة، ودُفن في مطرح.

نشر بحوثًا ودراسات في محلات علمية، وساهم بمؤتمرات ثقافية عديدة.

ومن عناوين كتبه وترجماته التي وقفت عليها: الإسكندر المقدوني/ هارولد لامب (ترجمة بالاشتراك)، دراسات في الأدب العربي (بالاشتراك)، الأديب المغامر: عبدالله بن معاوية، عام الفيل (مسرحية)، كنز الحمراء/ جيرالدين سيكس (ترجمة)، الأدبي/ ك. روثفن (ترجمة)، ملوك كندة من بني آكل المرار/ جون أولندر (ترجمة)، وللدولة العباسية: وفيه أخبار العباس وولده/ لمؤلف من القرن الثالث الهجري (تحقيق بالاشتراك مع عبدالعزيز الدوري)، الشعراء نقادًا: دراسة في الأدب الإسلامي والأموي. وله مؤلفات أخرى مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (٢٠).

#### عبدالجليل إبراهيم الفهداوي (١٣٨١ - ١٤٣١ه = ١٩٦١ - ٢٠١٠م) عالم داعية.



(٢) موسوعة أعلام العراق ١٣٦/٢، معجم المؤلفين العراقيين ٢١٨/٢، الفيصل ع٢٨٤ ص١٣٠، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٣٣/٤. والصورة من معجم البابطين لشعراء العربية.

ولد في منطقة قورية بمحافظة كركوك، انتقل إلى مدينة الحديثة بمحافظة الأنبار. ثم كان في بغداد. تخرَّج في المدرسة الإسلامية بالرمادي، وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من معهد التاريخ العربي التابع لجامعة الدول العربية ببغداد، ودكتوراه أخرى من كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، وحصل على إجازات في العلوم الشرعية، عُرف بشجاعته، فلم يتملق لمسؤول، ورفض الدعاء للرئيس السابق صدام حسين أو لحزب البعث في دعاء خطبة الجمعة، عضو الهيئة التأسيسية لرابطة التدريسيين بالعراق، عضو الهيئة التأسيسية لهيئة علماء المسلمين بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، رئيس الجمعية الاجتماعية، عضو مؤسّس وفعّال في مجلس علماء العراق، وانتخب نائبًا للأمين العام للمجلس، إمام وخطيب جامع الإخوة الصالحين بالعامرية في بغداد، عضو الجلس العلمي لديوان الوقف السني، من علماء الإفتاء ببلده. اغتاله مسلحون في هجوم عليه أمام منزله مع ابنه مصطفى صباح يوم الأربعاء ٢١ جمادي الآخرة، ٥ أيار.

وعنه كتاب: لمحات من مسيرة الشيخ الدكتور عبدالجليل إبراهيم الفهداوي رحمه الله تعالى/ سفيان الجنابي.

مؤلفاته المطبوعة: خوارق العادات عند المسلمين (أصله ماجستير)، أثر القرآن في تغيير حياة العرب الاجتماعية (أصله دكتوراه)، العقيدة الإسلامية في مواجهة التنصير في العالم الإسلامي (أصله دكتوراه)، حدائق ذات بهجة، أساليب الاستعفاف للشباب المسلم، معالم العقيدة الإسلامية. والمخطوطة: مفاهيم خاطئة في واقعنا المعاصر، الجليليات (خواطره)، دراسة في الخلافات الزوجية والحلول المقترحة، مدارس وعقائد كلامية. إضافة إلى مقالات مدارس وعقائد كلامية.

الدبلوماسي والنضال في القضايا العربية، مثّل العراق في دمشق وبيروت والقاهرة وواشنطن قائمًا بالأعمال ومستشارًا ووزيرًا

مفوضًا، وعُرف بعلاقاته الوطيدة مع

الزعماء اللبنانيين والسوريين، وعمل معهم على تحقيق الاستقلال. شجن في العراق سنة بعد ثورة ١٩٥٨م بتهمة «التآمر على كيان سورية»، وبعد الإفراج عنه مارس

المحاماة في العراق والسعودية. واستقرّ في

سنواته الأخيرة بالأردن. ومات في لندن في

عبدالجليل سلاح

( · · · - 7731 a = · · · - 0 · · ۲ a)

شهر رمضان(٤).

ودراسات وبحوث علمية(١).

عبدالجليل إسماعيل وهبي (١٣٥٠ - ١٤٢٦هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٥م) شاعر غنائي.



ولادته في حلب، استوطن «حاروف» في قضاء النبطية بلبنان، من الطائفة الشيعية. حصل على ما يعادل الشهادة الثانوية. انضم إلى الإذاعة اللبنانية شاعر أغنية، أول رئيس لجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، بقي في الخليج (٣٠) عامًا، بلهجات ولغات متعددة، كاللهجة المصرية والبدوية والعراقية والخليجية، واللغات الفرنسية والإنجليزية والتركية وغيرها، مُنح الوسام الذهبي العالمي، وأوسمة أحرى كثيرة. ألَّف أكثر من (٢٠٠٠) أغنية، وغنى له أشهر المطربين والمطربات. توفي يوم السبت أشهر المطربين والمطربات. توفي يوم السبت أسيع الأول، ٢١ نيسان.

له ديوان: نفحات الأدب الشعبي، ديوان الشاعر الكبير عبدالجليل وهبي شاعر المطلق (٢ج)(٢).

عبدالجليل حسن (۱۳۳۳ - ۱۶۱۰ = ۱۹۱۵ - ۱۹۹۰م) داعية إسلامي، أستاذ مفت.

(۱) الجزيرة نت ٤٣١/٥/٢١هـ، الموسوعة الحرة ٢٤ يونيو ٢٠١١م.

(۲) مدونته، موقع حاروف نقلاً عن مجلة الجيش (اللبناني)
 ۲۱۷۷ (وفيها ولادته ۱۹۲۱م)، قرى ومدن لبنان ٥٢/٥
 مع إضافات.



من مواليد موار بولاية جوهر في ماليزيا، حصل على الشهادة العالمية من كلية أصول الدين بالأزهر عام ١٣٥٨ه، كما حصل على الشهادة العالمية مع الإجازة في تخصص الوعظ والإرشاد من الكلية نفسها. وتقلد عدَّة مناصب، منها مفتى حكومة جوهر، ثم كان رئيسًا للكلية الإسلامية بكلنج سلانحور، ثم رئيسًا للكلية الإسلامية بفتالينج جاي، ثم عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الوطنية في ماليزيا، فرئيسًا لقسم أصول الدين والفلسفة بالجامعة نفسها، وعمل رئيسًا للجنة الفتوى الوطنية للشؤون الإسلامية بماليزيا. وكان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، وعضوًا بالجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في ماليزيا، ومدير مكتب الرابطة في كوالالمبور.

وله عدَّة تآليف، منها: كتاب عن خطبة الجمعة، ورسالة عن الفلسفة والثقافة الإسلامية، وترجم إلى الميلاوية كتابًا عن المسلمين في تركستان الشرقية (٢).

### مبحفي . معالم



من حلب. عمل أكثر من نصف قرن في الصحافة الحلبية، حتى أمسى شيخ الصحفيين فيها، وكان يشكو من تضييق الحرية، فيرى الكلمة مقيدة، والفكر مكبلًا بالسلاسل، والرؤية مغلقة بالضبابية، والتعلم مكسور الجناح، وأنه ليست هذه هي الصحافة المطلوبة. مات يوم الأربعاء ٢ شوال، ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)(٥).

**عبدالجليل الراوي** (۱۳۳۶ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۱۵ - ۱۹۹۵م) دبلوماسي سياسي.

من العراق. أمضى معظم حياته في العمل

(٣) أخبار العالم الإسلامي ع١٦٦٩ (١١/٤١٠/١١/٤)، وع ١١٧٣ (١٢/٣/١٤١٥)، رجال وراء جهاد الرابطة ص٣٦، وهو في المصدر الأخير: (تانسري) عبدالجليل حسن، وهو لقب.

- (٤) الحياة ع١١٦٨ (١١٣/٩/١٣هـ)، الشرق الأوسط ع٠٩٩٠ (بالتاريخ السابق). وسمي في المصدر الأخير حاجًا.. ومجاهدًا.
- (٥) الضاد (كانون الأول ٢٠٠٥م) ص٦٦، ونيسان ٢٠٠٦ ص٥٤.

#### عبدالجليل بن سيف النصر عبدالجليل (۱۴۳۲ - ۱۴۳۲ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجليل عبده شلبي (نحو ١٣٣٣ - ١٤١٥ه = نحو ١٩١٥ - ١٩٩٥م) عالم باحث داعية.



من مصر. أتمَّ حفظ القرآن الكريم وتجويده في بلدته غرب الوقف البحري بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، والتحق بالمعهد الأزهري بالإسكندرية، وواصل دراسته حتى حصل على الشهادة العالية، وإجازة التدريس من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وأكمل تعليمه الجامعي وحصل على الماجستير. وعندما اختير إمامًا للمركز الإسلامي في لندن حصل على رسالة الدكتوراه وهو هناك، بعدها عاد إلى القاهرة ليعيَّن أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وبعد إحالته للمعاش عين عضوًا في لجنة الفتوى. وكان عميد معهد إعداد الدعاة في مصر. وظلَّ طوال (١٣) عامًا يكتب مقالًا يوميًا بجريدة «الجمهورية» القاهرية بعنوان «قرآن وسنة»، يناقش من خلاله قضايا الإسلام والمسلمين. توفي في شهر رمضان المبارك.



عبدالجليل شلبي كان الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

وتركزت معظم مؤلفاته (البالغة ٢٢ كتابًا) على التصدِّي للمفتريات على الإسلام وقضايا الاستشراق والتنصير منها: الخطابة وإعداد الخطيب، ردّ مفتريات المبشرين على معانى القرآن وإعرابه للزجاج (شرح وتحقيق،٥مج)، رد مفتريات المبشرين على الإسلام، الإرساليات التبشيرية: كتاب يبحث في نشأة التبشير وتطوره وأشهر الإرساليات، توضيح البلاغة، حكاية أولاد حارتنا (مع سمير سرحان ومحمود أمين عالم)، صور استشراقية، فقه العبادات، مفتريات المبشرين على الإسلام، اليهود واليهودية، الشيوعية والشيوعيون في ميزان الإسلام، عظماء قادة الأديان، معركة التبشير والإسلام: حركات التبشير والإسلام في آسيا وإفريقيا وأوربا<sup>(١)</sup>.

عبدالجليل علي المسلمي (١٣٣٠ - ١٤٢٢ه = ١٩١١ - ٢٠٠١م) شيخ صوفي أديب.



(۱) المسلمون ع۲۰ (۱۶۱۵/۹/۲۵هـ)، وع۳۰ (۱۶۱۵/۹/۲۸)، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص۱۵۱۸)، الأزهر (ذو القعدة ۱۵۱۵هـ) ص۱۵۱۸.

ولد في قرية الديوان من مناطق النوبة جنوبي مصر. تخرَّج في مدرسة المعلمين، ودرَّس، ثم كان مدير مدرسة ابتدائية، ومديرًا للإدارة التعليمية، وعضوًا في الطريقة الشناوية الصوفية ثم خليفة لها بالإسكندرية، وأنشأ فريق الكشافة بأسوان عام ١٣٦٤هـ.

فريق الكشافة باسوان عام ١٣٦٤ه. ومما طبع له: الأدعية الرضوانية من الأحاديث النبوية، نصائح دينية إسلامية من هدي السنة المحمدية، نصائح اجتماعية، قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم (ضمن كتاب: رجل من أهل الله، لمؤلفه حسين عبدالحليل)(٢).

عبدالجليل عمرو (۲۰۰۰ - ۱۶۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجليل العمري = محمد عبدالجليل...

عبدالجليل عيسى أبو النصر (١٣٠٦ - ١٤٠١ه = ١٨٨٨ - ١٩٨١م) شيخ أزهري جليل، عالم مفسيّر. وقد تأتي نسبته «حرب».



ولد في محافظة كفر الشيخ، وتلقى علومه الأولى بالجامع الأحمدي في طنطا، ثم حصل على عالمية الأزهر، وعين مدرسًا بمعهد طنطا، وبعدها عاش أيام ثورة ١٩١٩ ضد

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

الوجود الإنجليزي في مصر، وشارك فيها مع علماء الأزهر الأجلاء، وكان في مقدمة القائمة الشهيرة من الأزهريين الذين فصلهم الملك فؤاد في أعقاب احتجاجهم على الممارسات الوحشية للمحتل الإيطالي في ليبيا على أثر إعدام المجاهد عمر المختار. وثمَّ تعيينه شيخًا لمعهد دسوق الديني، ثم شيخًا لمعهد دسوق الديني، ثم لكلية أصول الدين، وعميدًا لكلية اللغة العربية، قبل تقاعده من الجامعة الأزهرية. الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر، والمجلس وحصل على عضوية كل من مجمع البحوث الأعلى للثقافة. ومات في أول شهر رمضان، ٢ يوليو.

وإلى جانب بحوثه المكثفة في علوم الدين قدم للمكتبة الإسلامية العديد من المؤلفات، ويأتي في مقدمتها كتابه «صفوة صحيح البخاري» في أربعة أجزاء، وكتابه المستقيم» الذي احتوى على تفسير كامل للقرآن الكريم. وقد صدر عام ١٣٧٧هـ، الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لا يجوز فيه الجلاف بين المسلمين (۱).

عبدالجليل بن غالب النهاري (١٣٢٨ - ١٤١٠ه = ١٩١٠ – ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجليل الفهيم (۰۰۰ - ۱۹۱۶ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالجليل قاسم** (٠٠٠ - بعد ١٣٩٦ه؟ = ٠٠٠ - بعد ١٩٧٦م؟) عالم صوفي.

 (۱) مائة شخصية مصرية ص١٣٩، أعلام مصر في القرن العشرين ص٢٩١، الأزهر (محرم ١٤١٥هـ) ص٥٠.

من مصر. وقفت له على كتاب كبير بعنوان: «المنار الهادي في خصائص شيخنا القاضي»، نشر عام ١٣٩٣هـ، وهو عن الشيخ عبدالفتاح بن سيد أحمد القاضي، المتوفى سنة ١٣٨٤هـ.

عبدالجليل القباج (١٣٢٣ - ١٤١٤ه = ١٩٠٥ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالجليل وهبي = عبدالجليل إسماعيل وهبي

عبدالجميل بن عبدالحق الهاشمي (۱۳۶۳ - ۱۹۲۳ هـ ۱۹۲۹ - ۲۰۰۲م) کاتب وأديب لغوي موسوعي.

له ثلاثة أسماء: علي، وعمر، وعبدالحميل، وعُرف بكنيته «أبي تراب الظاهري».





أبو تراب الظاهري في صورتين

ولد في الهند ونشأ بها. قدم مع والده إلى السعودية عام ١٣٦٧هـ وكان مدرسًا بالمسجد الحرام. حصل الجنسية السعودية

بعد وفاة والده العالم «محمد عبدالحق». تعلم الأردية والفارسية وتضلع من العربية. درس على مشايخ الحرمين الشريفين. حصل على الماجستير في اللغة العربية، والدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر. درَّس في المسجد الحرام، وعمل مفهرسًا بمكتبة الحرم المكي (المسجد الحرام)، ومدرسًا للغة العربية في المدارس الثانوية، ورئيسًا للمصححين بجريدة البلاد، ومديرًا للنشرة التي كانت تصدر عن المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر، ومراقبًا للمطبوعات بوزارة الإعلام، ومراقبًا لغويًا ودينيًا للبرامج الإذاعية. يقول: «كانت ذاكرتي في الفتوة عجبًا، حفظت أربعين ألف مادة في اللغة، وعشرة آلاف بيت من الشعر، سوى القصائد والمطولات الشهيرة، وحفظت نحو خمسين ألف حديث بالمعنى، وبعضها باللفظ، وطالعت من الكتب في مختلف الفنون نحو ثمانية آلاف كتاب». وقد عُرف طوال حياته بدفاعه عن العربية الفصحى وحبه لعوالمها الرحبة، وإلمامه بفقهها وأسرارها، وظلَّ إلى زمن طويل يقدم برنامجه الإذاعي الشهير «شواهد القرآن» مخترقًا حواجز غرائب الألفاظ ومقدمًا لغتنا الجميلة في جزالتها وعمقها ودلالتها. وله الكثير من المشاركات الصحفية المتنوعة في هذا الجال خاصة، وكان يتتبع غرائب اللغة حتى سمعت الشيخ على الطنطاوي رحمه الله ينقده لهذا المسلك. وكان ظاهري المذهب في فقهه، وقال الشيخ ابن باز مرة لأبي عبدالرحمن الظاهري: أنت وأبو تراب فقط ظاهريان في السعودية، وكالأكما غير متفقين! ولا أدري هل كانت الجملة الأخيرة من عنده رحمه الله أم أنها ترسَّخت في ذهني من معرفتي بذلك. وقد ترك مكتبة عامرة تضم (١٦٠٠٠) كتاب في مختلف حقول المعرفة، وكان يتمنى أن يخصص لها مبنى لتكون في متناول القراء والباحثين. توفي يوم

#### بسم اللهِ الرَّحْمَن الرحِيم

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على نبيه المصلفى ، رآله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان . أما بعد : فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله : أبو تراب الظاهري عفا الله عنه : لقد النمس مني أحونا : *العاصل حجر من في اسم من أحرا*لها وركا لهركي

أن أحيزه ( إحمازة ; عامة ، مطلقة ) ، بكانة مروياًني عن والدي المحدث : أبي محمــد ، عبدالحـق بــو كما أوصيه بــ ; أن يدعو إلى الله بـ : الحكمة ، والمرعظة الحسنة ، ويجادل بـالتي هــي أحســن ، وأن

يتبع السيئة الحسنة ، ويتخالق الناس بمخلق حسن . وأن لا ينساني من صالح دعائه . وفقه الله ، وبارك في علمه ، آمين , ﴿ وَكِنْهِ ﴾ ، أبو قراب الظاهرةي ﴿ مَثَا اللَّهُ عَلَهُ ﴾ .

(الناريخ)، يوم ، ١٠٠٠ /١/٥/١٨ الموافق / ١ عالهـ

أبو تراب الظاهري (خطه وختمه وتوقيعه)

السبت ۲۱ صفر، الموافق ٤ أيار (مايو). ورثاه أخوه «عبدالولي الهاشمي» بما رثى بعضهم نابغة عصر فقال:

اليوم مات نظام الفهـــم واللسن ومات من كان يستدعَى على الزمن

ومات من كان يستدعى على الزمنِ وأظلمت سبل الآداب إذ حجبت شمـــس المعارف في غيم من الكفن

ومماكتب في سيرته وعلمه:

ر فصل الخطاب في الرد على أبي تراب/ حمود بن عبدالله التويجري (حول الغناء).

أبو تراب الظاهري: صفحات من حياته وتأملات في أدبه/ عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم (أصله دكتوراه).

وله مؤلفات رصينة، وقفت منها على العناوين التالية: الأثر المقتفى لقصة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخبار غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، أدعية القرآن والصحيحين، أصحاب العابر، أوهام الكتاب، التحقيقات المعدة الخابر، أوهام الكتاب، التحقيقات المعدة كتمية ضم ميم جدة (بالاشتراك مع الحديث)، الحديث والمحدثون، ذهول العقول بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شواهد القرآن الكريم، صفة الحجة النبوية، فتكات الأسد في مقاعد القتال بأحد، فضل أهل البيت وحقوقهم/ ابن بأحد، فضل أهل البيت وحقوقهم/ ابن تيمية (تعليق)، قيد الصيد، كبوات البرامج

(؟)، كبوات البراع، لجام الأقلام، ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذايا والبلايا، منتخب الصحيحين من كلام سيد الكونين صلى الله عليه وسلم يوسف بن إسماعيل النبهاني (تعليق)، الموزون والمخزون، وفود الإسلام.

وله كتب أخرى مخطوطة ومفقودة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

عبدالجواد سید عمارة (۲۰۰۰ - ۱۲۲۴ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالجواد بن عمر عطّار (۱۳۳۱ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۷م) مقرئ، خطّاط.



ولد في حلب. تخرَّج في الكلية الخسروية، من شيوخه أحمد الزرقا، وأسعد العبجي، وأحمد الشماع. تلقَّى أصول علم القراءات

(۱) الاثنينية ٢٠٧/١، معجم المطبوعات العربية السعودية (٢٥٢/١) موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٠٢/١، معجم الكتاب السعوديين ٩٤٠، معجم الكتاب والمؤلفين في السعودية ص٩٤٠، معجم الشعراء السعوديين، معجم المعاجم والمشيخات ١٩٢٣، المدينة النبق الأوسط ع(١٤٢٩١)، المحياة ع(١٤٢٩٢)، وع (١٤٢١١)، الرياض ١٤٢٣/٢/٢١، المجتمع المخزيرة ٢٠٢٢/٢/٢١، الخيصل ع٩٠٦ ص١٢٦، المجتمع ع٠٠١ من ١٤٦٤، المحاجدين الأولى ١٩٤٣ ص٤٣١ (وورد اسمه في هذا المصدر: علي بن محمد بن عبدالحق؟)، عكاظ ع٥٠٠١ العربية الحرة.

العشر عن طريق «طيبة النشر» على يد الشيخ محمد نجيب خياطة وأجازه بذلك. أمَّ وخطب وقرأ في عدة مساجد بحلب، ودرَّس الخط في المدرسة الخسروية بعد أن جازه فيه الخطاط حسين حسني، كما درَّس التجويد في الكلية الإسلامية وفي الكلتاوية. وكان يقرأ في المناسبات الحكومية أمام الرؤساء وغيرهم، وسجَّل تلاوات قرآنية عند أول إنشاء إذاعة حلب(٢).

عبدالحافظ أحمد عبدالعال (١٣٢٥ - ١٣٩٦ه = ١٩٠٧ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحافظ حلمي محمد (۱۳٤٥ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱م) باحث علمي مجمعي.



ولادته في مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط. والده (محمد عبدالحافظ محمد المحامي). حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم من جامعة لندن. درَّس في كلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم بجامعة عين شمس، وأسهم في تطوير قسم الحيوان بالجامعة الأخيرة. كما عمل أستاذًا بجامعتي الكويت، وقطر، وانضم عضوًا إلى مجمع اللغة العربية عام علوم الأحياء والزراعة بالجمع، وبلجنتي علوم الأحياء والزراعة بالجمع، وبلجنتي الحيولوجيا والنفط، ولجنة المعجم الكبير، وغيرها من اللجان. اعتبر رائد الطفيليات بالجامعات المصرية والعربية، وكان عميد

(٢) مئة أوائل من حلب ٤٦٢/١.

كلية العلوم بجامعة عين شمس، ونائب رئيس مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بتركيا، ورئيس الجمعية المصرية لعلم الحيوان، ورئيس الجمعية المصرية لتعريب العلوم. عضو في هيئات عالمية، حضر وشارك في (٩٧) مؤتمرًا علميًا، ورأس عددًا منها، حائز على جائزتي الدولة التقديرية، وجامعة عين شمس التقديرية، وجامعة عين شمس التقديرية، وجامعة عين شمس التقديرية توفي يوم الأربعاء ٢٣ ربيع الأول، ١٥ شباط (فيراير).

له نحو (٦٠) بحثًا منشورًا في دوريات علمية عربية وعالمية، ومعظمها تتعلق بالحيوانات الأولية، وخاصة المتطفلة.

ونشر (٤) كتابًا، ثلاثة مؤلَّفة، وسائرها مترجمة، منها: البحار وما فيها: قصة الكشوف العلمية البحرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها/ روبرت كاون (ترجمة)، رجال ومجاهر في عالم الأحياء/ بروك كاترين شيين (ترجمة)، طبائع الأحياء/ بروك ورث، روبرت أندرز (ترجمة)، قاموس القرآن الكريم: طرق الاستنباط من القرآن الكريم، قاموس القرآن الكريم: معجم الحيوان، قاموس القرآن الكريم: معجم الحيوان، قاموس القرآن الكريم: معجم الطبّ (إعداد مع حسان حتحوت)، الوراثة(١).

عبدالحافظ سليمان (١٣٤٤ - ١٩١٥ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٥م) داعية تربوي ريادي.



(۱) من أعلام أسيوط ١٥٣/٢، موقع محيط المرادب مع إضافات.

ولادته بمدينة الموصل، تخرَّج في كلية الإمام الأعظم (الشريعة) ببغداد، ثم درَّس، وتخرَّج عليه الآلاف من الطلبة، كما درَّس في المدينة المنورة ثلاث سنوات. وفي المرحلة الجامعية تعرّف على دعوة الإحوان المسلمين، وبرز التيار الإسلامي كقوة فاعلة، قام بمظاهرات أثناء الاحتلال، ونشر الصحوة الإسلامية في مدينة الموصل، حيث كان من الدعاة الأوائل، وتولى رئاسة جمعية الأحوة الإسلامية، وساهم مع الإخوان في مواجهة المدِّ الشيوعي بالموصل، واعتقل بتهمة المشاركة في ثورة الشواف عام ١٣٧٩هـ، وواجه تعذيبًا بشعًا، فمن كثرة التعذيب كان لحم جسده يقطع مع ملابسه، وملابسه ممتلئة بالدماء ومتقطعة من كثرة التعذيب، وبعد الإفراج عنه عاد إلى الموصل ليواصل الدعوة والتربية، ثم إنه انضمَّ إلى (الجبهة الإسلامية) التي انشقت عن منهج جماعة الإخوان المسلمين، في بغداد، مندفعًا مع آخرين للتغيير والوصول إلى السلطة بأسرع وقت ممكن، وأحذوا يصدرون نشرة باسم (الجبهة الإسلامية)، واستمرت حتى مدة عمل الحزب الإسلامي العراقي، وظل المترجم له متمسكًا بمبادئ الإحوان، ويلهج باسمهم. وتوفي يوم ١٣ ذى الحجة، ١٢ أيار (٢).

عبدالحبيب بن سالم القدسي (۱۳۸۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسن بن سلمان آل طفل (۱۳۲۲ - ۱۶۱۷ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۹۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

(٢) إخوان ويكي (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ)، وصورته من مدونة الدكتور إبراهيم العلاف.

#### عبدالحسن بن عبدالله المفوعر السوداني

ر کی ۱۳٤۱ - بعد ۱۶۲۵ه ۶ = ۱۹۲۲ - بعد ۲۰۰۰م، (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالحسن بن عودة الشذر (۱۳۷۱ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۵۲ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسين بن أحمد آل نمر (١٣١٢ - ١٤٠٧ه = ١٩٩٤ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسين إسماعيل العبدالله (١٣١٨ - ١٤١١ه = ١٩٠٠ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسين بن حبيب الموسوي (١٣١٨ - ١٤١٤ه = ١٩٠٠ - ١٩٩٤م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسین بن حکیم دستغیب (۱۳۳۲ - ۱۴۰۲ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۱م) عالم إمامی مصنف.



ولد في شيراز بإيران، حضر الأبحاث العالية فقهًا وأصولًا على علماء شيعة بالنجف، وعاد مزوَّدًا بالإجازات، وأمَّ في المسجد العتيق بشيراز، ودرَّس جمعًا، وكان خطيبًا مفسِّرًا، ومات مقتولًا يوم الجمعة ١٤ صفر.

له تآليف عديدة، منها: النبي والقرآن، قلب القرآن، الآداب في القرآن: تفسير سورة الحديد، تفسير سورة الحديد، تفسير سورة يس، الذنوب الكبيرة، شهر الله، جنة الخلد، المعاد، نهضة المهدي، التفكر. ومؤلفات أحرى له وردت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

عبدالحسين بن راشد العرادي (۱۳۳٤ - ۱٤٠٥ه = ۱۹۱٦ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسين بن عبدالله المظفر (١٣٤١ - ١٤١٦ه = ١٩٢٢ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسين بن علي الرفيعي (١٣٢٥ - ١٣٩٦ه = ١٩٠٦ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسین محمد بسّام (۱۳۱۸ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

عبدالحسين محمد الفتلي (م ١٣٥٥ - ١٩٣٦ م) باحث لغوى.



(۱) معجم الدراسات القرآنية عند الشيعة الإمامية س١، ٢١٢)، المتتخب من أعلام الفكر ص٢١٢، وصورته من شبكة خدام آل حسين (وفيه اسم والله: محمد تقي).

ولد في محافظة القادسية بالعراق. حصل على الدكتوراه في النحو والصرف من جامعة القاهرة. عين في مراكز جامعية، منها أستاذ في كلية الآداب بجامعة بغداد. شارك في مؤقرات ثقافية كثيرة، ونشر دراسات وبحوثًا في مجلات علمية تراثية. من كتبه المطبوعة: الأصول في النحو/ لابن السراج (تحقيق)، الكتاب/ لابن درستويه النكت الحسان في شرح غاية الإحسان/ لأبي حيان النحوي (تحقيق ودراسة)، تأريخ العربية (مع آخرين)، الموفقي في النحو لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان، تا الحسن محمد بن أحمد بن كيسان، تا 19 هو 27 هد (تحقيق، نشر في مجلة المورد) (٢٠).

عبدالحسين بن محمد القرملي (١٣٠٣ - ١٣٩٦ه = ١٨٨٥ - ١٩٧٦م) عالم إمامي أديب.

ولد في النجف، وبما قرأ على علماء شيعة. انتقل إلى مدينة «الحمزة الشرقي» ليكون مرجعًا دينيًا بما ومرشدًا وإمام الجماعة إلى وفاته، وكان كثير السفر والتحوال، له مراسلات ومطارحات شعرية مع أدباء وشعراء عصره، ونشر شعره في الصحف العراقية والعربية، وكان يجيد القصة ويحسن النادرة. مات في (٥) ذي الحجة.

وتآليفه مخطوطة، هي: خطبة الآباء في ذكرى سيد الشهداء، السلسلة الزهدية في الوعظ والإرشاد، مطاردة الخمرة مع عرض شامل لمضار عامة الكحول، نزق الشباب وذم العزوبة (خ)، ديوان شعر (٢٠٠٠٠).

(۲) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤٥٥٥٤، موسوعة أعلام العراق ١٣٩/٢، مجلة جامعة الملك سعود (كلية الآداب) ع١ (١٤١٠هـ) ص٣٨٣.

 (٣) المنتخب من أعلام الفكر ص٢١٨، معجم المؤلفين العراقيين ٢٣١/٢.

عبدالحسين بن مرتضى الغروي (۱۳۲۸ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسين ناصر خلف السعيدي (٠٠٠ - ١٤٢٨ه = ٠٠٠ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحسین نعمة بن محمد علي نعمة (۱۳۶۵ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحفيظ بن أحمد بدري (١٣٣٤ - ١٣٩٦هـ = ١٩١٥ - ١٩٧٦م) مدِّرس مناضل.

من مواليد بلدة تازبينت في ولاية تبسة الجزائرية، تخرَّج في معهد ترشيح المعلمين بالزيتونة، وأتقن هناك الفرنسية دون علم والده، الذي كان يدعو لمقاطعة تعلمها. عاد ليدرِّس في عدة ولايات ومدارس، وطورد من قبل العدوِّ الفرنسي المحتل، فمضى إلى تونس وواصل نشاطه السياسي هناك ضمن صفوف جبهة التحرير الوطني، ثم عاد ليدرِّس في ثانويات، آخرها ثانوية في إطار نشاط جمعية علماء المسامين فوج في إطار نشاط جمعية علماء المسامين فوج المختلئون، وكان من أبرز مؤسسي فوج الكشافة الإسلامية في تبسة وما جاورها. له مسرحيات وروايات، منها مسرحيتاه:

ونتاج شعري مفقود، ومقالات صحفية نشرت في جريدة «الصباح» التونسية، التي عمل فيها(1).

<sup>(</sup>٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

#### عبدالحفيظ بودخيلي بوتشيش القادري

(۱۳٤٠ – ۱۳۳۰ هـ = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۲م) عالم مالکی متصوف.

ولد في مسيفة التابعة لتلمسان بالجزائر. قرأ على والده، ثم رحل إلى فاس ودرس ثلاث سنوات في جامع القرويين وأخذ عن علمائها، وركز على الفقه المالكي، مع متون أخرى، وسلك الطريقة البوتشيشية على عمه بومدين. ثم مضى إلى جامع الزيتونية بتونس وأخذ عن علمائها، وكان يدرس معه هواري بومدين الذي صار رئيسًا، ثم رحل إلى العراق، فالحجاز، فدمشق، وعاد محملًا بمكتبة علمية وشهادة جامعية من بغداد، وطلب منه بومدين أن يتوّل وزارة الشؤون الدينية أو أن يكون وزيرًا في رئاسته فأبي، وطلب منه أن يجعله إمامًا في المسجد الكبير بتلمسان، فاستجاب لرغبته، وبدأ بنشر العلم والطريقة البوتشيشية. وكان يفتى على مذهب مالك وأبي حنيفة. وقد جرى تشييعه يوم الثلاثاء ٧ ربيع الأول، ٣١ ینایر <sup>(۱)</sup>.

#### **عبدالحفيظ بوراوي** (١٣٤٥ - ١٤٢٩هـ = ١٩٢٦ - ٢٠٠٨م) إعلامي ثقافي.

من مدينة سوسة بتونس. عمل مندوبًا جهويًا للثقافة، ألف وأخرج ومثَّل ضمن فرقة هاوية، أسَّس جمعيات مسرحية وشارك في مهرجانات، كما أسَّس المعهد الجهوي للموسيقي والرقص، وشارك في تأسيس المركز الثقافي بها، ونظم يوم الفن، وكان أول مدير لمكتب وكالة تونس إفريقيا للأنباء أول مدير لمكتب بحالة النضال، ومجلة منارة الساحل، وأول مراسل للإذاعة الوطنية في الساحل، وفي البقاع المقدسة. وهو أحد

(۱) منتدی الأزهریین ۲۰۱۲/۲/۲۰م، شبکة روض الریاحین ۲۰۱۲/۲/۱۷م.

مؤسِّسي الجمعية القرآنية بمدينته، وكان له دور بارز في تنظيم يوم القرآن الكريم في شهر رمضان بها، وإدارة مؤسسة زيني فيلم لعدة سنوات، ورأس العديد من الجمعيات، منها الاتحاد الجهوي للمكفوفين. وأسَّس أول هيئة لإحياء النجم الرياضي الساحلي. مات في ١١رمضان، ١١ سبتمبر (٢).



عبدالحفيظ بوراوي أول مدير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

**عبدالحفیظ بوصوف** (۱۳۲۰ - ۱۳۰۱ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۱م) سیاسی حزبی.



ولد في ولاية ميلة شمال قسنطينة بالجزائر، حصل على الشهادة الابتدائية، ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري منذ أول شبابه. عضو في التنظيم السري التابع للحزب. صدر أمر بملاحقته واعتقاله عام ١٣٧٠هـ، عضو في مجموعة الـ ٢٢ حزيران – يونيو ١٩٥٤م). تسلم عدة مسئوليات عسكرية في جبهة التحرير الوطني في الداخل. عضو المجلس الوطني الداخل. عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ثم في لجنة التنسيق والتنفيذ، الشورة مهاز المخابرات عام ١٣٧٤هـ

(١٩٥٤م)، وأصبح وزيرًا للاتصالات العامة والمواصلات، ثم مسؤولًا عن قطاع التسليح والتموين. انسحب بعد عام ١٣٨٢ه من المسرح السياسي وانصرف إلى أعماله الخاصة (١٦).

#### عبدالحفيظ عبدالسميع صقر (١٣٥٣ - ١٤١١ه؟ = ١٩٣٤ - ١٩٩١م)

شاعر إسلامي.

ولد في قرية نشيل بمحافظة الغربية، وتخرَّج في كلية دار العلوم بالقاهرة، درَّس العلوم العربية بدار المعلمات بالمحلَّة الكبرى. من الذين وهبوا حياتهم للشعر، الإسلامي منه، وحصل على الجائزة الثانية في مسابقة الشعر بين شباب الجامعات. ترك ثروة شعرية هائلة. وله من الدواوين المطبوعة: خفقات قلب، أصداء الوجدان (٤).

عبدالحفیظ محمد (۱۳۲۵ - ۱۲۱۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۱م) کاتب ومحرر صحفی سیاسی.



ولد في إربد بالأردن، حصل على شهادة المترك من حيفا، انضمَّ إلى تنظيم الجهاد المقدَّس، وعصبة التحرر العربي، وجمعية

 (٣) موسوعة السياسة ٩/٣، ٨، وتأريخ وفاته منه، وورد في الموسوعة الحرة أنه توفي ٣١ ديسمبر، ١٩٨٠م وهو يوافق ٢٤ صفر ١٤٠١هـ.

(٤) الأدب الإسلامي ع٤١ ص٦٨، معجم البابطين لشعراء العربية.

العمال العرب في حيفا. بدأ نشاطه الصحفي منذ عام ١٣٦٣هـ (١٩٤٣م) حتى وفاته، فأسهم في تحرير صحف فلسطينية، مثل الكرمل، والاتحاد، وتولَّى إدارة «الجزيرة» ووكالة الأنباء الأردنية، أصدر عام ١٣٧٩هـ جريدة «أخبار الأسبوع» الأسبوعية في عمَّان.



وكللة الأنساء الأرسيسة عبدالحفيظ محمد كان مدير وكالة الأنباء الأردنية

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: أمير الإنسانية والوطنية تركي بن عبدالعزيز آل سعود، حياة رجل عظيم (شاه إيران)، الطريق إلى بيت المقدس: قصة التآمر الصهيوني الاستعماري على العرب... غمر الأردن الخالد، الحياة الأخيرة من حياة عبدالناصر، المذبحة: صبرا وشاتيلا، المسلمون في أوربا: الصوفية توحد صفوفهم(۱).

عبدالحفيظ محمد بهران (۱۳٤٩ - ۱۹۳۶ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحفيظ محمد حسن = القاضي أطهر

**عبدالحفیظ المختوم** (۱۳۷۲ – ۱۹۵۲ه = ۱۹۵۲ – ۲۰۱۱م) شاعر.

عُرف بلقب (الكنعاني المغدور) نسبة إلى عنوان ديوان له.

 (١) أعلام الصحافة في الوطن العربي ٢٨/١، مسيرة الصحافة الأردنية ص٢٨١. وإضافات.



من تونس. استقرَّ بالجزائر، وواصل فيها دراسة اللغة العربية وآداها، ثم درَّس في مجال تخصصه، وعُرف بمناصرته للقضية الفلسطينية، انضمَّ إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتب في مجلة (المعركة) التي كانت تصدرها المقاومة الفلسطينية اثناء اجتياح القوات الإسرائيلية للبنان، وكان أيضًا من أبرز الأقلام التي ناضلت لسنوات بجريدة (الشعب). توفي يوم الخميس ٧ ذي الحجة، ٣ نوفمبر. المغدور، صوت من أقاصي الصمت، وجه المغدور، صوت من أقاصي الصمت، وجه لغيرها، الملاعين الطيبين، آخر العاشقين (١).

عبدالحق أحمد السِّمْلاوي (۱۳۳۲ - ۱۶۱۵ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحق حداد (۱۳۵۳ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۸۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

عبدالحق الحلوجي (١٣٦٦ - ١٤٠١ه = ١٩٤٦ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) موقع المصدر ۱٤٣٢/۱۱/۵ه، العربية نت ٤/١١/١ ١٤٣٤.

**عبدالحق بن حمودة** (۱۳۲٦ - ۱۹۱۷ه = ۱۹۶۲ - ۱۹۹۷م) نقابي علماني مناوئ.



من مواليد قسنطينة بالجزائر، عمل في حقل التعليم، ثم التحق بنقابة العمال، وصار من بعد الأمين العام للعمال الجزائريين. رأس لجنة إنقاذ الجزائر ردًّا على فوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات، وكان من أشدً الشخصيات عداء للإسلاميين، وعمل لكسر شوكتهم، وكان أحد أعضاء لجنة للإنقاذ» التي دعمت الانقلاب العسكري في عام ١٤١٢ه (١٩٩٢م). اغتيل في ٢٠ ومضان، ٢٨ يناير(٣).

#### عبدالحق شحادة

(نحو ۱۳٤٤ - ۱۹۲۸ه = نحو ۱۹۲۰ - ۲۰۰۷م) ضابط مثير للجدل، من رجالات الانقلابات العسكرية.

من حلب. تأثر أولًا بمرتادي «دار الأرقم» التي كانت نواة تشكيل جماعة الإخوان المسلمين، وتوثقت الصلة بينه وبين عمر بماء الدين الأميري، ثم كان عضوًا في «الحزب العربي القومي» مع تردده على الدار المذكورة. تخرَّج في الكلية العسكرية، وشارك في الحرب الأولى مع الكيان اليهودي، وكان

(٣) منتديات الجزائر الشاملة ١٣ يوليو ٢٠٠٩م، الموسوعة الحرة مع إضافات (٢٣١هـ).

مسؤولًا في المخابرات العسكرية عن جمع المعلومات في الجبهة، وكتب أن الفلسطينيين تمَّ تكبيلهم بالأنظمة العربية المحيطة بهم، تمامًا كما تمَّ تكبيل الجيوش النظامية. ثم كان أبرز العسكريين الذين شاركوا في انقلاب العقيد أديب الشيشكلي سنة ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م)، وتحمَّلوا معه مسؤولية الحكم، فكان مسؤولًا عن الشرطة العسكرية، ومساعدًا للرئيس في تنظيم حركته السياسية التي عرفت باسم «حركة التحرر العربي»، كما كان صاحب (الدور التاريخي) في مقاومة الانقلاب الذي أطاح بهذا الحكم سنة ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م)، وكان متهمًا بقتل مجيب المرشد (العلوي) ابن مؤسس مذهب «المرشدية»، وقد اعترف بذلك من بعد. كما كان صاحب أدوار متميزة في دعم حركات تحررية عدة في الجزائر وعُمان والقرن الإفريقي وغيرها، وحبيرًا اعتمدته دول عربية في التعرف على هذه الحركات والاتصال بما خلال أكثر من ربع قرن. وقد نُفى أو تغرّب فكان في مصر.

وكان شغوفًا بالقراءة والكتابة، ترك كمًا هائلاً من المذكرات والدراسات والتقارير التي كان يوزعها على المهتمين والمقرّبين، وعلى جهات رسمية حتى أخريات حياته، ويتحاشى الظهور الإعلامي، منها مذكرات مخطوطة بعنوان: لقطات من ذكريات ضابط سورى(۱).

عبدالحق عبدالسلام نقشبندي (۱۳۲۲ - ۱۹۰۲ه = ۱۹۰۶ - ۱۹۸۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

#### عبدالحق بن عبد اللطيف بن عبدالعال

(3071 - 7731 a = 0781 - 71.74)

فقيه سلفي.

ولد في مدينة المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج بصعيد مصر. صاحب شيخًا سلفيًا (حسن محمد تايب) ومؤسِّس جماعة أنصار السنة المحمدية بسوهاج (أبا الوفاء محمد درويش) وأخذ عنهما العقيدة والعلوم الشرعية، مارس الدعوة من خلال الخطب والدروس والمحاضرات ومن حلال مكتبته، صنَّف في أنواع العلوم، وركز على الفقه، وأمضى عمره في محراب العلم، داعيًا ومعلمًا ومفتيًا، والتزم الخطُّ السلفي. توفي يوم الاثنين ٢١ رجب، ١١ حزيران يونيه. تصانيفه: القنديل في فقه الدليل (عدة أجزاء)، السراج الوهاج في إرشاد الحجاج، تنبيهات هامة على ملابس المسلمين، كلمات القرآن (خ)، كتاب جامع عن علوم القرآن (خ)، مختصر كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، معجم جامع للأحاديث التي صححها علماء الحديث المعاصرين، علامات الساعة (خ)، شهادة ميلادي: مذكرات شخصية (خ)، معجم طبِّ الأعشاب (خ). وأخرى غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

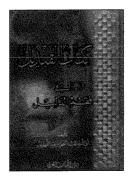

**عبدالحق فاضل**(۱۳۳۶ - ۱۶۱۸ ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۲م)
دبلوماسي، شاعر قاص.
اسمه الكامل: عبدالحق فاضل بن حامد

مصطواي.



من بغداد. تخرَّج في كلية الحقوق، مارس المحاماة، أصدر مع زميله الحاج إلياس مجلة (المحلة) عام ١٣٥٦ه (١٩٣٨)، ونشر فيها شعره وقصصه ومقالاته النقدية، عيِّن في السلك الدبلوماسي العراقي (وكيل وزارة الخارجية). استقرَّ في مراكش منذ عام الخارجية). استقرَّ في مراكش منذ عام المحارها مكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية.



عبدالحق فاضل أشرف على مجلة (اللسان العربي)

له أكثر من (١٥) كتابًا، منها: أخطاء لغوية، الأعمال القصصية الكاملة، قصصي، هو الذي رأى (قصة)، يوليوس قيصر (ترجمة)، مغامرات لغوية (ملكة اللغات)، ملحمة جلجاش (ترجمه شعرًا)،

(۱) موقع رابطة أدباء الشام ٢٠٠٧/٤/١٤م بقلم باسل (۲) مما كتبه سامي التوني في «مفتاح المعرفة» نقلته من الرفاعي، وهو غير الأديب الفلسطيني (بالاسم نفسه). ملتقى أهل الحديث ٢٠١٢/٦/١٣م.

دخيل أم أثيل، قصص من اللغة، ديوان عبدالحق فاضل/ مراجعة وتعليق أحمد متفكر. وسائر مؤلفاته مذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

**عبدالحق محمد** (۱۳۷۸ – ۱۲۲۲ه = ۱۹۵۸ – ۲۰۰۱م) قائد مجاهد.



أحد قادة الجهاد في أفغانستان ضد السوفيات، قاتل مذكان عمره (١٨) عامًا إلى سنِّ ال(٣٠)، وفقد إحدى رجليه خلال المعارك. ثم انسحب من الحياة السياسية بعد انتصار المسلمين واندلاع النزاعات الدموية بين القادة الأفغان، واستقر في دولة الإمارات، وكانت له اتصالات في الداخل، ومع الملك ظاهر شاه، وأطراف «التحالف الشمالي» وبعض زعماء البشتون، وكان مسؤولًا عن منطقة كابل خلال القتال. وكان مرشحًا - بحكم علاقاته الجيدة مع جميع الأطراف - لتقليم بديل عن حكم طالبان الإسلامي، من بين قبائل البشتون. وخلال الضربات الأمريكية لطالبان والقاعدة أرسل عبدالحق إلى داخل أفغانستان بتمويل من أمريكا، مع تسعة عشر من حراسه، في مهمة يعتقد أنها كانت تتعلق بالاتصال ببعض زعماء البشتون وتحريضهم على

(۱) موسوعة أعلام العراق ٢٢٢/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٣٣/٢، أعلام الأدب في العراق الحديث ٢٢٥/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٦/٤، معلمة المغرب ٢٤٢١/١٩، موسوعة أعلام الموصل.

الانقلاب على حكومة طالبان التي ينتمي قادتما إلى غالبية البشتون. لكن المجاهدين قبضوا عليه، وأعدم على خشبة مشنقة واتمم بالخيانة والتعامل مع العدو. ونفى شقيق له تممًا عنه(٢).

عبدالحكم أحمد شرف ( ۰۰۰ - ۲۰۱۰ م) ( تكملة معجم المؤلفين )

عبدالحكيم إسماعيل شهاب الدين (١٣٢٤ - ١٤٠٤ه = ١٩٠٦ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحكيم بلبع = عبدالحكيم بن عبدالحميد بلبع

عبدالحكيم الجهني (١٣٢٠ - ١٤١٧ه = ١٩٠٢ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

عبدالحكيم حسّان عمر (۲۰۰۰ - ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) أديب ناقد.



أستاذ ووكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، (٢) الحياة عهد ١٤١٠ (١٤٢٢/٨/١٢هـ)، الشرق الأوسط ع٧٧٧ (١٤٢٢/٨/١٨م).

متخصِّص في البلاغة والنقد الأدبي. مات في الأسبوع الثاني من شهر رجب، الأسبوع الأول من يوليو.

له مؤلفات في مجال تخصصه، منها: الأدب المقارن والتراث الإسلامي: دراسة مقارنة في موضوع أخلاق الطبقة الحاكمة في الأدبين العربي والفارسي، أنطونيو وكليوباترا: دراسة مقارنة بين شكسبير وشوقي، التصوف في الشعر العربي: نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري، حدود الأدب المقارن/ فيرنر ب.فريدريك، ديفيد هنري مالون (ترجمة)، النظرية الرومانتيكية في الشعر: سيرة أدبية لكولريدج.

عبدالحكيم خاطر = عبدالحكيم عبدالسلام خاطر

عبدالحكيم الدهلوي = عبدالحميد بن عبدالمجيد

عبدالحكيم الذنون (١٣٧٦ - ١٤٢١هـ = ١٩٥٦ - ٢٠٠١م) باحث في التاريخ وتاريخ القانون.



ولد في الموصل، أُجيز في التاريخ من جامعي جامعتها، درَّس التاريخ، أستاذ جامعي في مادة تاريخ القانون، مدير عام مؤسسة نينوى للثقافة والإعلام، عضو جمعية

من مؤلفاته وتحقيقاته الكثيرة: معراج القلوب إلى حضرات الغيوب/ محمد مهدي

الصيادي الرواس (ت ٢٨٧هـ) (تحقيق)،

المحيط الهادي المسجور بدر الآل من بني

الحسين وشبل الرفاعي الكبير الفتي الغريب

الصيادي (جمعه وأشرف على تصحيحه

وطبعه)، كنه ما لا بدَّ منه وظلوم أو جهول

كل من اعتاض أو تغاضى منه، نور الفتوح

المنبلج من الحضرة الكبرى متدليًا إلى

الروح/ للرواس (تحقيق)، أشرف الوسائل

في تحقيق أدق المسائل/ للرواس (تحقيق)،

تراجم منمنمات للمؤمن ضمن أمن

وإيمان ورحمات (اعتنى بما وقدم لها شرف

الدين حسن بن عبدالحكيم عبدالباسط)، المحموعة النادرة لأبناء الآخرة للرواس، سمير الغرباء ونديم الأدباء للرواس (تحقيق)،

الرفاعية الأحمدية.

الدراسات والبحوث في اتحاد الكتاب العرب، له مقالات وبحوث في الصحف والمحلات المحلية. مات في ٢٤ شوال، ١٩ كانون الثاني.

من كتبه المطبوعة: تاريخ القانون العراقي، آفاق غرناطة: بحث في التاريخ السياسي والحضاري العربي، الذاكرة الأولى: دراسة في التاريخ السياسي والحضاري القديم الإنسان لبلاد الرافدين، كلكامش: الإنسان والخلود، تاريخ فلسطين القديم، الرايات، التشريعات البابلية، بدايات الحضارة، قوانين سبقت حمورابي، بلاد الشام في العصور الكلاسيكية، تاريخ الشام القديم، التاريخ الله التاريخ التا

عبدالحكيم الرافعي (١٣٢٠ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٢ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

**عبدالحکیم بن سعید مراد** (۱۳۲۸ - ۱۴۰۲ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۸۲م) قومی سوري شاعر.



ولد في بلدة حاصبيا بلبنان، أنحى دراسته العليا في معهد الحقوق السوري، وعمل محاميًا في دمشق وبيروت، ونشط سياسيًا، فقد شارك مشاركة رئيسية في التوجيه

(١) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٤٤٥، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٤/٥٦٤.

قلت: وهو غير الباحث الكيميائي «عبدالحكيم ذنون محمود» من الموصل أيضًا.

والقيادة المركزيتين لشباب الحزب القومي السوري، وانتخب أمينًا عامًا لجمعية شباب الوحدة العربية، وكان من دعاة قيام الجامعة العربية، وله قصائد منشورة وديوانان، وجلُّ شعره يدور حول علاقته بالمرأة.

ديواناه: في الحب والرثاء، أرض الفداء: الجلجلة أو فلسطين.

وكتابان في فلسفة الروح والمادة: جبر القيمة، الرماد (خ)<sup>(۱)</sup>.

عبدالحكيم بن سليم عبدالباسط (١٣٤٤ - ١٤١٥ه = ١٩٢٥ - ١٩٩٤م!) محقق صوفي رفاعي.



دمشقي. لعله عمل تاجر حبوب... وكان مولعًا بالأدب والتراث، تشهد مؤلفاته على طول باعه في أسرار التصوف.. كتب في مقدمة أكثر من كتاب له:

علِّلوني بذكر آل الرفاعي

وأعيدوا أخبارهم لسماعي واعذروني بالله يا قوم إني

مستهام بحبِّ آل الرفاعي

صدر فيه كتابان:

فقد الواجد في ترجمة الإمام السيد الوالد الماجد/حسن بن عبدالحكيم عبدالباسط. كشف العوار عن كلام المدعي الحاسد المحتار/حسن بن عبدالحكيم عبدالباسط. رد فيه المؤلف (ابن المترجم له) على محمود دره في تشكيكه في [خلافة] والده للطريقة

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

بارق الحمى، سماع وشراب عند أشرف الأقطاب، رفرف العناية للرواس (تحقيق)، بوارق الحقائق للرواس (تحقيق)، حزب الفرج الأحمد الرفاعي (تحقيق)، العقد النضيد في آداب الشيخ المريد. وله كتب أخرى أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).

#### عبدالحكيم شرف الدين (٠٠٠ - قبل ١٤٠٤هـ = ٠٠٠ - قبل ١٩٨٤م)<sup>(١)</sup> أستاذ محقق.

من بومباي.

من تصانيفه: التاج المكلَّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للقنوجي (تحقيق)، تخفة المودود بأحكام المولود لابن القيِّم (تحقيق)، رحلة الصدِّيق إلى البيت العتيق للقنوجي (تحقيق)، نداء إلى من يهمه شأن اللغة العربية والثقافة العربية.

(٤) لعل وفاته قبل هذه السنة بكثير!

<sup>(</sup>٣) موسوعة أعلام سورية ٣٢٢/٣، معجم المؤلفين السوريين ص٣٣٣ (وفيه أنه تاجر حبوب من حماة)؟ وعلى كتبه «سقباني دمشقي». وصورته من منتديات الإمام الرواس.

مع دبلومين في الشريعة الإسلامية من

كلية الشريعة، وتلقَّى علوم الفقه والحديث

والتفسير والأدب واللغة والسيرة عن جملة

من العلماء، منهم نحيب المطيعي، وشيخ

الأزهر عبدالحليم محمود، ومحمد الطيب

النجار رئيس الجامعة، ومن شيوخه في

القراءات أحمد مرعى، ومحمود برانق، ومحمد

الصادق قمحاوي. وفي عام ١٤٠١هـ

درَّس في كلية القرآن الكريم بالجامعة

الإسلامية في المدينة المنورة، وكان عضواً في

اللجنة العلمية بمجمّع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف، وفي لجنة الإشراف على

تسجيل المصحف المرتَّل بالمحمَّع، ودرَّس

القرآن والقراءات بالمسجد النبوي الشريف

وبمنزله، يقرئ القراءات العشر، وكان مكثراً

في الإقراء، لا يكلُّ ولا يملُّ، ويؤمُّ الناس

أحياناً في مسجد بجوار منزله في المدينة،

وقد أوتى صوتاً جميلاً مؤثراً. وكان ملازماً

للصلاة بالمسجد النبوي الشريف والإقراء

فيه بمختلف القراءات والروايات، إفراداً وجمعاً، وتتلمذ عليه عدد كبير من المشايخ وطلاب العلم من المدينة المنورة وغيرها من بلدان العالم. توفي بمصر فجر يوم الأربعاء

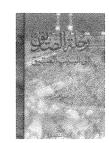

عبدالحكيم عابدين = عبدالحكيم عدوي عابدين

عبدالحكيم عبدالباسط = عبدالحكيم سليم عبدالباسط

عبدالحكيم بن عبدالحميد بلبع (١٣٤٣ - ١٣٩٧ه = ١٩٢٤ - ١٩٧٧م) أديب ناقد، من المنتصرين لنهج طه حسين.



من الإسكندرية. حصل على الدكتوراه من كلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم كان معيدًا ومدرسًا وأستاذًا أو رئيسًا لقسم الدراسات الأدبية في الكلية والجامعة نفسها، وكان راعيًا لملتقيات أدبية وشعرية، موجهًا وناقدًا، وكان ذا حس وطني، وتلازمه آلام المرض. دافع عن نهج طه حسن في الدراسات الأدبية وغيرها، وتراجع المذكور عن آراء له ولم يتراجع هو عنها! وقد نعاه في مقال بعنوان «طه حسين في موكب الخالدين» وانتصر لنهج التشكيك عنده حتى في والمروفة والمسلّم بحا، ليكون الشك

مرحلة أساسية من مراحل اليقين، موافقًا لما خالف فيه طه حسين ما تعارف عليه الناس أنه حق، وأكد ذلك بقوة وفلسفة وخاصة لكتابات طه حسين في الأدب الجاهلي والشعر الجاهلي. وقد تبرأ الأستاذ مهدي علام من منهجه هذا مما قاله في مقاله المذكور في مقدمة الكتاب الذي جمع فيه مقالات بلبع «بين الأدب والنقد»، حيث كان صديقه، وكان بلبع من أنصار الشعر الحرّ أيضًا. ومات بالقاهرة.

وله من الكتب المطبوعة: أدب المعتزلة إلى غاية القرن الرابع الهجري (أصله دكتوراه)، حركة التجديد الشعري في المهجر، النشر الفني وأثر الجاحظ فيه (أصله ماجستير)، بين الأدب والنقد: مجموعة مقالات وبحوث/ جمعها وقدم لها مهدي علام. وله دراسات في حركات الشعر المعاصر، والشعر في عصر بني أمية، وديوان شعر ولله علام.

**عبدالحكيم عبدالسلام خاطر** (۱۳۶٤ - ۱۳۶۹ه = ۱۹۶۴ - ۲۰۱۳م) مقرئ حافظ.



ولد في قرية البُرميل بمركز أطفيح في محافظة الجيزة، حصل على شهادة التخصص في القراءات من الأزهر، ونال الإجازة العالمية في الدراسات الإسلامية والعربية،

(١) الأهرام ع٣٨٨٩ (٢٦/١/١٦ هـ)، والحلقة الثانية منه في الأسبوع التالي، وكتاب «بين الأدب والنقد». وصورته من معجم البابطين.

عبدالحكيم عدوي عابدين (۱۳۳۳ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۷۷م)

۲۸ شوال، ٤ أيلول(٢).



 (۲) إمتاع الفضلاء ۱۹٤/۱، صحيفة الوثام الإلكترونية ۲۰۱۳/۹/٤ م. وصورته من موقع ورقة وقلم.

ولد في بلدة مطرطارس التابعة لمحافظة الفيوم بمصر. حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة القاهرة، وإجازة في الحقوق. عمل في إدارة الجامعة، وأمضى مدة طويلة وهو يعمل سكرتيرًا عامًا للإخوان المسلمين. تزوج الشقيقة الكبرى للإمام الشهيد حسن البنا. حجَّ عام ١٣٧٤هـ، وعمل مستشارًا للهيئة العربية العليا في بيروت، ومستشارًا لرابطة العالم الإسلامي، ومحاميًا في عدة دول. عُرف بمواقفه الإسلامية وجهده الذي كان يبذله في الدعوة وعمله بجانب الإمام البنا، واعتُقل مرات، وله تاريخ طويل في هذا. ونشرت له مقالات عديدة. ومن شعره:

فتية الإسلام هيًا

نتفاني في الجهاد أو نــرى القــرآن هَــدْيًا

ساطعًا في كلِّ وادْ وله قصيدة عصماء في ذكرى المولد النبوي

ومن قصائده المشهورة في العالم الإسلامي نشيد الكتائب، وفيه يقول:

هـ و الحقُّ يحشد أجنادهُ

ويعتد للموقف الفاصل

فصف الكتائب آسادهُ

ودكوا به دولة الباطل

نبيَّ الهدى قد جفونا الكرى

وعفنا الشهيُّ من المطعم

نحضنا إلى الله نجلو السرى

بروعة قرآنه المحكم ونشهد من دبٌّ فوق الثرى

وتحت السماء عزة المسلم

دعاةً إلى الحق لسنا نرى

له فدية دون بذلَ الدم

وقد طبع ديوانه: البواكير(١).

عبدالحكيم قاسم عبدالحديم فاسم (١٣٥٤ – ١٩٩١ – ١٩٩١م) قاص، روائي.



ولد في مدينة المحلة بمصر، تخرج في كلية الحقوق، وعشق الأدب، وله نتاج قصصى. وقد دخل السجن في عهد عبدالناصر بسبب انخراطه في الحزب الشيوعي. توفي يوم ٢٥ ربيع الآخر، ١٣ نوفمبر.

من كتبه: الأشواق والأسى: قصص قصيرة، أيام الإنسان السبعة: رواية، الأيديولوجيا والتربية بين المسيحية والإسلام، طرف من خبر الآخرة، الديوان الأخير، محاولة للخروج (رواية)، الرؤى، الأخت لأب، سطور من دفتر الأحوال(٢).

عبدالحكيم محمد بيومي (١٣٤٤ - ١٩٢١ه = ١٩٢٥ - ٢٠٠٠م) مدرِّس وداعية شاعر.

(١) معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين ٧٨/٢، أناشيد

الدعوة الإسلامية ٨٨١، الجتمع ٩٤،٣ (٣٨/٢٣) هـ)

ص٩، من أعلام الحركة الإسلامية ص٢٣٨، من أعلام

(٢) القاهرة ١١٣٤ (ربيع الأول ١٤١١هـ)، ببليوجرافيا

الرواية في إقليم غرب ووسط الدلتا ص٢١٩، الأخبار

الدعوة والحركة الإسلامية ص٥١٣.

.11.708

جائزة الريادة الأدبية من ليبيا. طبع له: الرائد في خطب الجمعة والعيدين، دليل النحو الواضح (٦ج)، أيام وأيام (ديوان مخطوط)<sup>(۱)</sup>. عبدالحكيم بن محمد المنير

ولد في قرية سلمنت عركز بلبيس في مصر،

تخرَّج في معهد القاهرة الديني، وفي دار

العلوم، ومعهد التربية العالى للمعلمين،

ومدرسة تحسين الخطوط الملكية، درَّس في

مصر وليبيا والسعودية، وعاد ليعمل مديرًا

لمنطقة مصر الجديدة التعليمية، ثم تفرّع

للدعوة الإسلامية، وكان عضوًا في عدد من

الجمعيات والرابطات الأدبية، وحصل على

(7771 - 31316 = 3.91 - 49919)

عالم مجاهد.

من دمشق، درس في المعاهد الشرعية بدمشق وبيروت، وانتسب إلى كلية طبِّ الأسنان، وأخذ عن كبار العلماء، أمَّ وخطب في جامع بني أمية، وتولَّى أمانة الفتوى، وتفتيش الأوقاف، وشارك في الثورة السورية الكبرى، وفي تأسيس عدد من الجمعيات، مثل جمعية التمدن الإسلامي، ورابطة العلماء(٤).

عبدالحكيم بن موسى الصوافي (۱۳۱۹ - ۷۰ ؛ ۱ه = ۱ ، ۱۹ - ۲۸۹ م) (تكملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٤) موسوعة الأسر الدمشقية ٦٢٣/٢.